# تتكثير الله اللها

وفيابث

1840 - 1497

-9.17 - 19V7

مِحَرِّمَ مِرَرِضَان بُوسُن سِيًا هِرَهُ وَلِهُ وَلِهُ الْأَبْرِيرِ

المجلدالثّامًن محتَّدديّاض ـ حتَّد كناظو



جَمِيتِ عِلَى فَعَوْقِ مَعَفَّ فَطَتَّمَ الطَّبِعَةُ الرَّابِعَةُ الطَّبِعَةُ الرَّابِعَةُ (مُوسَعَةً )
(مُوسَعَةً )
(مُوسَعَةً )



الجمهورية اليمنية / عدن هاتف (٠٠٩٦٧/٢/٣٩٧٧٦) فاكس (٠٠٩٦٧/٢/٣٩٧٧٧٦) E-mail: drwfaq@gmail.com

## محمد رياض (PTT1 - TT31a = P3P1 - T1.7a) فقيه مالكي.



من المغرب. تلقَّى دراساته الأولى في الدار البيضاء، وحصل على شهادتي الماحستير والدكتوراه في العلوم الشرعية من دار الحديث الحسنية بالرباط. اشتغل قاضيًا، ثم محاميًا، فأستاذًا بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، ثم في جامعة القاضي عياض بمراكش، وعظ وخطب في جامع الحي الجامعي، وكان عضوًا بالمحلس العلمي لمراكش، ثم بالمحلس العلمي للجديدة، التي استقرَّ بما، وتوفي بما يوم الثلاثاء ٤ شوال، ٢١ أغسطس.

وله كتب، مثل: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، التعسف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي، مذكرات في الأحوال الشخصية، شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي وجهوه في العلم والإصلاح والوطنية مع ذكر ثلة من تلامذته وآثاره (۲ج)<sup>(۱)</sup>.

محمد رياض سعيد صوان (rowl - PY31a = VWP1 - A...Ya)فنان تشكيلي مصوِّر.

عُرف بررياض سعيد».

(١) صحيفة التجديد ٢٠١٢/٨/٢٤ . وصورته من مدونة مسجد المحاسن.



من مواليد القاهرة. حصل على إجازة من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة في

> القاهرة، وشهادة الأستاذية في الفنِّ من أكاديمية سان فرناندو بإسبانيا (تعادل الدكتوراه)، ودبلومات متخصصة في ترميم الأعمال الفنية، والتصوير الحائطي، وفنِّ الجرافيك، من مدريد. ثم درَّس التصوير والترميم في كلية الفنون بالقاهرة، وأقام معارض خاصة، وأخرى جماعية محلية ودولية، وكتب مقالات في مجلات محلية، وله مقتنيات رسمية بمصر، وأخرى خاصة

لدى أفراد بعدة دول أجنبية. توفي يوم ٢ جمادى الأولى، ٧ أيار (مايو)<sup>(٢)</sup>.

# محمد رياض بن علي هميسة (تكملة معجم المؤلفين)

محمد رياض بن محمد خليل المالح (A071 - P131a = P7P1 - APP1a) كاتب فاضل، مهتم بالحديث وأهله. حنفى شاذلي.

ولد بدمشق. قرأ على علماء، منهم محمد أبي الخير الميداني، وعبدالوهاب دبس وزيت، وأحمد المحاميد، وتابع دراسته إلى المرحلة الثانوية. تردّد على المكتبة الظاهرية والمجمع العلمي فقرأ وكتب ولخص، جمع

(٢) موقع قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية (رجب ۱٤۳۳ه).

مكتبة نادرة، وكان عارفًا بالكتاب وشؤونه، ففهرس وحقق، ورحل إلى عدد من بلدان العالم وحصّل عددًا كبيرًا من الإجازات، والتقى بعدد كبير من العلماء والمستشرقين والصوفية، وكان محبًا للعلم وأهله، وقد اهتمَّ بهم وأكرمهم، وكان سنده في الحديث والعلوم من أعلى الأسانيد في البلاد الشامية، فقرئ عليه وأجاز. كان له دور في



محمد رياض المالح (خطه وختمه)

تأسيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وعمل فيه نحو تسع سنوات. مات بدمشق يوم السبت (١٧) ربيع الأول، (۱۱) تموز.

وقد أجيز في إجازة طويلة من قبل مسند العصر الفاداني رحمه الله، وطُبعت بعنوان: الروض الفائح وبغية الغادي والرائح بإجازة فضيلة الأستاذ محمد رياض المالح/ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني؛ تحقيق يوسف المرعشلي. - بيروت: دار البشائر الإسلامية ١٤٢٦هـ ١٩٤٨ص.

ومن مؤلفاته: عالم الأمة وزاهد العصر العلامة المحدث الأكبر بدر الدين الحسني، فهرسة مخطوطات التصوف في المكتبة الظاهرية (٣ج)، ذات النقاب في الألقاب/ الذهبي (تحقيق)، حفظ العمر لابن الجوزي (تحقيق)، إتمام الأعلام (مع نزار أباظة)، خصوصيات يوم الجمعة للسيوطي

(تحقيق)، الخصال المكفّرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة/ ابن حجر العسقلاني (تحقيق)، مدخل السلوك للغزالي (تحقيق)، العلامة السعادات للشرنبلالي (تحقيق)، العلامة محمد سعيد البرهاني: أربعون عامًا في محراب التوبة، ترجمة موجزة لشيخه أبي الخير الميداني، المخطوطات النادرة في العالم، الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي سلطان العارفين وإمام المحققين وبقية المجتهدين (وهو بيان بمؤلفاته). وله مؤلفات غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

محمد رياض بن محمد السنباطي (۱۳۲۶ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱م) موسيقار ملحن.



ولد في مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط. ورث الفنَّ عن والده الذي كان مشهورًا بالغناء والعزف على العود. بدأ حياته الفنية في الريف المصري وهو ابن ثماني سنوات. التحق بمعهد الموسيقى في القاهرة، ودرَّس فيها العود. قدم حوالي خير منها. من أشهر ألحانه «إذا الشعب يومًا أراد الحياة» و «قصيدة الأطلال».

(۱) من ترجمة كتبها له الأستاذ محمد مطبع الحافظ في كتاب «أربعون حديثا عن أربعين شيخًا من عوالي المجيزين» للمراغي، ص٣٨ (الهامش)، معجم المعاجم والمشيخات ١٥٠٢/٢، موسوعة الأسر اللمشقية ٥٠٢/٢.

وحصل على دكتوراه فخرية من أكاديمية الفنون. وكانت وفاته في ١١ ذي القعدة، ٩ أيلول (سبتمبر).

صدر فيه كتاب: موسيقار من سنباط/ محمد الطويل<sup>(۱)</sup>.

# محمد رئيس الندوي (١٣٥٦ - ١٩٣٧هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٩م)

من أعلام الحديث النبوي.

ولد في قرية مروتيا بازار التابعة لمديرية بستي في محافظة أترابراديش بالهند. كبير عُلماء الحديث بالهند، مُفتي الجامعة السلفية، كان مرجعًا علميًا، يرجع إليه في حلِّ المعضلات العلمية، متبحرًا في الحديث والفقه. توفي يوم ١٤ جمادى الأولى.

ألف كتبًا كثيرة باللغة الأردية في شرح منهج أهل الحديث في العقيدة، والعبادات، والمعاملات، وفي الردِّ على الديوبنديين والبريلويين، منها: تنوير الآفاق في مسألة الطلاق، اللمحات إلى ما في أنوار الباري من الظلمات، أزمة الضمير (يدل على وقدرته على تنقيح المسائل الخلافية وتحريرها، والترجيح بينها). وكتب كتاباً ضخماً في اليهود ولكنه فقد، وآخر في الردِّ على على الكوثري (بالأردية) في خمسة مجلدات كبار (٣).

# محمد بن زارع آل عِشوة (۱۲۸۰ - ۱۶۳۶ه = ۱۸۲۳ - ۲۰۱۳م) معمَّر.

(٢) الموسوعة العربية العالمية ١١٣٣/١، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٢١٩، الجمهورية ع ١٩٤١ (٢١/٣) ١٩٤١هـ)، أهل الفن ص ٣٧. وورد أنه ولد في المنصورة عام ١٩١٠م. (٣) موقع الألوكة (١٧/٥/١٧هـ)، وما كتبه محمد زياد التكلة في ملتقى أهل الحديث.



من قرية صدر أيد شمال محافظة النماص بالسعودية. عاصر أواخر الحكم العثماني، وكامل القرن العشرين، وبداية القرن التالي، كما عاصر جميع ملوك السعودية، وحج نساء، وترك أكثر من (١٨٠) ابنًا وبنتًا وأحفادًا، وانضم إلى موسوعة جينيس كأكبر معمّر، حيث كان حينها يبلغ كأكبر معمّر، حيث كان حينها يبلغ مدينة خميس مشيط يوم ٢٧ ربيع الآخر، ومارس ٢٠٠).

محمد زارع عقیل (۱۳۳۹ - ۱۶۰۸ هـ - ۱۹۲۰ - ۱۹۸۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد الزغواني = محمد عمر الزغواني

محمد زاكي بن أحمد الدندش (۱۳۱۲ - ۱۶۰۰ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۸۰) شيخ الحنفية في حماة.

من أسرة علم. واظب على حضور مجالس العلماء، وخاصة عند الشيخ محمد على المراد، الذي تولَّى تربيته وتعليمه، وبعد وفاته تعلم على الشيخ أحمد مراد الكبير، وأخذ عنه حلَّ العلوم، وخاصة الفقه الحنفي، ودرس على آخرين، وانكبَّ على مطالعة الكتب الشرعية، حتى فتح الله عليه، وعُرف فضله ونبوغه، وحصل على إجازات من كبار شيوخ عصره، ودرَّس في دار العلوم الشرعية، وفي المساجد، وكان له درسان، بعد الفحر، وبعد العصر، ويطالع ساعات

(٤) العربية نت ٢٦/٤/٤٣٤هـ.

طويلة في اليوم، وتسلم إمامة وخطابة جامع الأربعين، وصار له تلامذة كبار، منهم الشيخ محمد حامد، وعُرف بتواضعه واحترامه للعلماء ودقته في الجواب(١).

# محمد زاهد الملازكردي (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

عالم مترجم نورسي مغترب.

ينتسب إلى بلدة ملازكرد، التي وقعت قيها معركة (ملاذكرد) إحدى أهم المعارك بين المسلمين والصليبيين، وتقع في بلاد تركيا الآن. توجّه إلى العلم في الحقبة الكمالية، التي كان يُدفّن فيها المصحف الشريف حماية له من المصادرة والإهانة، وتعلم هو وآخرون العلوم العربية والشرعية في غرفة سرية محفورة تحت الأرض، ومعرَّضة للمداهمة، وفي حياة تقشف وزهد. وبعد أن تلقى أسس العلوم استأذن والده ليتفرَّغ للدعوة ونصرة دين الله عن طريق حدمة القرآن الكريم ورسائل النور، فأدّى مناسك الحج، ومن هناك توجه إلى دمشق، فبدأ بترجمة رسائل لبديع الزمان النورسي، لكنها تأخرت في لجان المراقبة الرسمية حتى ملَّ الانتظار، فتوجه في عام ١٣٩٨هـ إلى لبنان، وقُبل في أزهر لبنان ببيروت، إلا أن ظروف الحرب أجبرت طلاب الأزهر للرحيل إلى فرع عرمون، ولكنها لم تسلم من الحرب، فتحوَّل إلى بر إلياس البقاعية، ومنها إلى بيروت، ثم استقر في صيدا. وكان من العلماء العزاب، الذين آثروا العلم على الزواج، واستفاد منه طلبة علم كثر. توفي يوم ٢٢ محرم، الأول من شباط.

ومن الكتب التي ترجمها للنورسي: مجموعة المكتوبات من كليات رسائل النور (٦٤٧ص)، ذو الفقار: مجموعة المعجزات الأحمدية والقرآنية (٥١١ص)، عجالة متطفة من أقلام أفاضل العلماء والدكاترة

(١) الأنيس في الوحدة ٩١/٢.

في حياة الإمام الجليل بديع الزمان سعيد النورسي (٢٠٦ص)(٢).



**محمد زاید** (۲۰۰۰ - ۱٤۲۸ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد بن زبن العتيبي (۱۳۵۰ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الزرقة = محمد ردمان الزرقة

محمد زرویل (۱۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد زغلول بن سلام زناتي (۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) أديب كاتب وناقد أدبي محقق.



من مصر. حاصل على درجة الماجستير (٢) مما كتبه يوسف القادري ونشر في مدونة (أبو سارية) (١٤٣١هـ) مع إضافات.

(۱۳۷۲هـ)، فالدكتوراه (۱۳۷۱هـ) من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في البلاغة والنقد الأدبي، ثم كان أستاذ اللغة العربية في جامعات القاهرة فرع الخرطوم، والرياض، والإسكندرية، والزقازيق ببنها، فعميد كلية الآداب بها، وشارك في محموعة من المؤتمرات العلمية بالبلاد العربية، عضو لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمحلس الأعلى للثقافة، كتب دراسات وبحوتًا في الأدب القديم والحديث والبلاغة، وحقق كتبًا تراثية، وقرأت له مقالًا يدعو فيه إلى ثقافة مصرية متميزة أو متفردة، ويقول براصالة الأمة المصرية»، وأن تراثها «عريق يمتدُّ إلى أقدم عصور التاريخ، سواء أكان هذا التراث فرعونيًا، أو عربيًا إسلاميًا». ونُعي في ۳۰ رحب، ۹ يونيه.

كتبه: أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، (يلاحظ أن رسالته في الماجستير عنوانها: أثر دراسات القرآن في النقد الأدبى وتطوره في القرنين الثالث والرابع الهجريين)، الأدب في العصر الأيوبي، الأدب في العصر الفاطمي: الكتابة والكتّاب، الأدب في العصر المملوكي: الدولة الأولى، تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الهجري، جوهر الكنز: تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة لابن الأثير الحلبي (تحقيق)، دراسات في القصة العربية الحديثة: أصولها - اتجاهاتها - أعلامها، عيار الشعر لابن طباطبا (تحقيق مع طه الحاجري)، غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لابن ظافر الأزدي (تحقيق مع مصطفى الصاوي الجويني)، مدخل إلى الشعر الجاهلي: دراسة في البيئة والشعر، المسرح والمحتمع في مائة عام، مغاني المعاني لمحمد بن أبي بكر الرازي (تحقيق)، الممتع في صنعة الشعر للنهشلي (تحقيق)، النقد الأدبى الحديث: أصوله واتجاهات رواده، نكت الانتصار لنقل

القرآن لأبي بكر الباقلاني (تحقيق)، ضياء الدين بن الأثير: اتجاهاته ومقاييسه النقدية (دكتوراه). ومؤلفات وتحقيقات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١١).

# **محمد زفزاف** (۱۳۲۰ - ۱۳۲۸ ه = ۱۹۶۵ - ۲۰۰۱م) قاص، روائي، أديب صعلوك، حزيي اشتراكي.

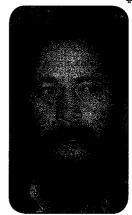

ولد في سوق الأربعاء الغرب (قرب القنيطرة) بالمغرب. درس الفلسفة في كلية الآداب بالرباط، درَّس في الثانويات بالدار البيضاء، انضم إلى اتحاد كتاب المغرب، وقد عاني من الفقر واشتغل في حرف عديدة ليعول إخوته من أمه، أشهرها بيعه الصحف، الذي جعله يتعرف على شرائح كبيرة من الجتمع. كتب الشعر والقصة وترجم. وشكل مع «محمد شكري» مثالًا لقصص الصعاليك والمهمشين والمتشردين في الأدب العربي الحديث. وقد اشتهر بحياة هيبية مارسهاكل منهما على طريقته، واشتهر زفزاف بلحيته السوداء الطويلة وبمظهر خارجي فيه خروج على المألوف الاجتماعي، وبكتابات خارجة على الكلاسيكية الأدبية. انتمى إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، ولكنه تمرد عليه في

 (۱) صفحة المترجم له على الفيس بوك، الموسوعة الحرة ٢٠١٢/١٢/٣١م، مقال له في مجلة الجامعة والمجتمع (لم
 يؤرخ له في موقع جامعة بنها) وإضافات.

كتاباته لنواح أدبية إبداعية، وفي الآخِر كان يتندر في مجالسه على الأنظمة الشيوعية التي سادت في أوروبا الشرقية، ويقول إنما لم تقدم خدمة حقيقية لجتمعاتما، وزاد في الطين بلة أنها كمَّمت أفواه الناس وأقلام الكتاب على الخصوص، لذلك لن يكون للأيديولوجيا نفوذ يذكر في القرن الحالى نظرًا لسيرتما السيئة على مدار القرن الماضي. ا.ه. وقد تعرض لنقد شديد نظرًا لرادبه» المكشوف، وعندما ظهرت روايته «الثعلب الذي يظهر ويختفي» وقعت عرائض ضده ونشرت الصحف المغربية هذه العرائض، منها مقالات تدعو إلى محاكمته لتعرضه للآداب والأخلاق. وكان متأثرًا بالمعري، ويذكر صعاليك الجاهلية الذين كانت له عم صلات روحية كثيرة! وكان له محلس أدبى يحضره مفكرون وأدباء من المغرب وخارجه، ونالت روايته «بيضة الديك» جائزة الأطلس لعام ١٤١٨هـ. مات في ٢٢ ربيع الآخر، الموافق ١٣ تموز (يوليو) بعد إصابته بالسرطان في فكه الأسفل. ومما كتب فيه:

بحث في مؤلفاته لأحمد توبة قدمه لجامعة السوربون (رسالة دكتوراه).

السرد في روايات محمد زفزاف/ محمد عز الدين التازي، ١٤٠٥هـ.

إشكالية الرؤية الثقافية عند محمد زفزاف: أزمة وجود أو أزمة هوية/ محمد بوفتاس.-الدار البيضاء: كلية الآداب، رسالة دبلوم، سجلت في ١٩٩٥/٤/١٠.

الروائي محمد زفزاف يكتب: الثعلب الذي يظهر ويختفى صدوق نور الدين.

قدم أكثر من خمسين رواية، ومجموعات قصصية، ومُمعت أعماله في أربعة أجزاء ليس فيها كلُّ قصصه، ومن عناوين هذه القصص:

أرصفة وجدران، بيضة الديك، بيوت واطئة، الثعلب الذي يظهر ويختفي، حوار

في ليل متأخر، الحيّ الخلفي، الشجرة المقدسة، غجر في الغابة، قبور في الماء، المحارة واللؤلؤة (مسرحية من تأليف وليم ساروبان، ترجمة)، المرأة في الغابة، الملاك الأبيض، ملك الجن. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(").

محمد زكريا الكاندهلوي (محمد زكريا الكاندهلوي (م ١٣١٥ - ١٩٨٧ - ١٩٨٧ م) عالم علَّمة، شيخ الحديث في الهند. والده «محمد يحيي».



ولد في «كاندهله» من أعمال مظهر نكر بالهند، في بيت عريق في العلم والدين، ونُقل إلى «كنكوه» فدبّ ودرج بين الصالحين والعلماء الراسخين، وقرأ مبادئ اللغة الأردية والفارسية على عمه الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي صاحب دعوة التبليغ المشهورة، ثم انتقل مع والده إلى سهارنفور، المركز العلمي الكبير، وأقبل على العلم، واشتغل به بهمة عالية وقلب متفرغ، وبدأ درس الحديث الشريف على والده، ثم على العالم الجليل خليل أحمد السهارنفوري. وأبدى شيخه رغبته على وضع شرح لسنن أبي داود، وطلب منه أن يساعده في ذلك فكان يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي يلتقط منها المواد، فيجمعها الشيخ محمد زكريا ويعرضها (٢) دليل الكتاب المغاربة ص٢٠٥، أعلام الأدب العربي

(۲) دليل الكتاب المغاربة ص٠٠٥، أعلام الادب العربي المعاصر ٢٠٠١، معجم الروائيين العرب ص٢٧٥، الموسوعة العربية (السورية) ١٢٠/١، معلمة المغرب ١٢٥/١٤، الشرق الفيصل ع ١٠٥ ص ١٢٨، وع ٢٠٠٠ص ١٣٣، الشرق الأوسط ع ٢٦٤٤ (١٤٢٢/٤/٢٣هـ)، الرياض ع ١٤٢٢/٤/٢٨) تاريخ ١٤٢٢/٤/٢٨.

على شيخه فيأخذ منها ما يشاء، ويترك ما يشاء، ثم يملى عليه الشرح فيكتبه، وهكذا تكون كتاب «بذل الجهود في شرح سنن أبي داود»، وفتح ذلك قريحته في التأليف والشرح، ووسع نظره في فنِّ الحديث، ثم اهتم بطبعه في المطابع الهندية، والعناية بتصحيحه وإخراجه. وعيّن مدرسًا في «مظاهر العلوم»، وأصبح رئيس أساتذة هذه المدرسة، لا يأخذ في ذلك أجرًا ولا يبغي جزاء، وعندما سافر بصحبة شيخه السهارنفوري إلى الحج عام ١٣٤٤هـ، حصلت له في الحجاز الإجازة العامة والخلافة المطلقة عن الشيخ خليل أحمد، وفي المدينة المنورة بدأ في تأليف كتاب «أوجز المسالك» في شرح الموطأ لإمام دار الهجرة، وهو في التاسعة والعشرين من عمره، وعاد إلى الهند مثقلًا بالأعباء، قد شخصت إليه الأبصار، واتجهت إليه القلوب، فأقبل على التدريس والتأليف بجميع همته، وتوفي شيخه في الحجاز فآلت إليه المشيخة ورئاسة تدريس الحديث، والإشراف على تربية أصحابه، والاتصال بمراكز العلم المنتشرة حوله، وبالجماعات الدينية التي تلتقي عليه وتصدر عن رأيه، وبيته ملتقى العلماء والطلبة والواردين والصادرين، ويضع كتبًا ورسائل في الإصلاح والدعوة إلى الله، بأسلوب سهل، وقد لقيت قبولاً وانتفع بما خلق لا يحصون، وظهرت لها طبعات لم تتيسر إلا لكتب دينية معدودة في عصرنا. وكان سريع الدمعة، كلما ذكر شيء من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والأولياء فاضت عيناه، وتوفي بالمدينة المنورة كما تمنّى، في غرّة شعبان، ۲٤ مايو (أيار).

صدر فيه كتاب: الحدِّث الكبير الداعية الجليل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله: حياته وجهوده العلمية والتعريف بأهم مؤلفاته/ محمد رحمة الله محمد ناظم الندوي.

وله من المؤلفات ما يزيد على (١٤٠) كتابًا، عدد كبير منها بالعربية، منها المطبوع والمخطوط، فمن المطبوع بالعربية: أسباب سعادة المسلمين وشقائهم في ضوء الكتاب والسنة (نقله إلى العربية سعيد الأعظمي الندوي؛ قدم له أبو الحسن الندوي؛ قرأه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر الأرناؤوط)، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (تقديم أبي الحسن على الحسني الندوي)، بذل الجهود في حل أبي داود/ خليل أحمد السهارنفوري (تعليق، ٢٠ج)، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، (١٨ مج)، لامع الدراري على جامع البخاري/ لأبي مسعود رشيد أحمد الكنكوهي (ضبط أبي زكريا محمد يحيى الصديقي، تعليق الكاندهلوي، ١٠ مج)، حجة الوداع وحزء عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، وحوب إعفاء اللحية (حققه وخرج نصوصه أحمد يوسف الدقاق)، الشريعة والطريقة: أبحاث علمية قيمة محققة في ضوء الكتاب والسنة (ترجمة عبدالحفيظ بن ملك عبدالحق)، المودودي: ما له وما عليه، الأستاذ المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره، الكوكب الدري في شرح جامع الترمذي/ رشيد الأنصاري (٤ مج، تحقيق).

ومما لم يذكر منها وضعه: جزء الجهاد، ذيل تيسير الوصول إلى جامع الأصول، أماليه على مشكاة المصابيح (٣٣ ج، خ)، الوقائع والدهور (خ)(١).

محمد زكريا نور الدين البرديسي (۳۳۳ - ۲۹۳۱ه = ۱۹۱۶ - ۲۷۹۱م) فقيه عالم.

(١) شخصيات وكتب أثرت في حياتي، ص٦٥، البعث الإسلامي مج ٢٧ ع١- ٢ (رمضان وشوال ١٤٠٢هـ) ص١٩٠، معجم المعاجم والمشيخات ٧/٣، الكتاب الذي

في الإسلام، التصرف الإسقاطي، أحكام المواريث، الإكراه بين الشريعة والقانون، الوكالة بين الشريعة والقانون، الاجتهاد فيما لا نص فيه<sup>(٢)</sup>.

ولد في قرية برديس التابعة لمحافظة سوهاج،

حصل على إجازة من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق [في جامعة

القاهرة]، ثم الماجستير والذكتوراه، ودرَّس

في الكلية نفسها، ثم في جامعة عين

شمس، وأصبح رئيسًا لقسم الشريعة فيها، كما عمل أستاذًا في كلية الشرطة، وكان

عضوًا في لجنة تحلية مبادئ الشريعة بالمحلس

الأعلى للشؤون الإسلامية. وله قصائد

وله كتب، مثل: الأحكام الإسلامية في

الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية،

الوصية، أصول الفقه، الميراث والوصية

شعر. وتوفي بالقاهرة.

محمد زكي إبراهيم = محمد زكى الدين إبراهيم

محمد زكي بن أحمد زكى البوشهري (YTT1 - 3 + 3 1 a = 11 P " - 3 1 P 1 a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد زكي حوَّاس (A371 - 1731a? = P7P1 - ... Ya) مهندس ومخطط معماري.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

صدر فيه. وصورته من موقع الصوفية.



من مصر. تخرج في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول متخصصاً في العمارة والتخطيط، أستاذ ورئيس قسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، رئيس جمعية التخطيط العمراني المصرية، رئيس اللجنة الدائمة المنقافة بلجنة تطوير منطقة الأهرامات، الثقافة بلجنة تطوير منطقة الأهرامات، عضو لجان متخصصة، صاحب مشروعات عديدة في مصر والعالم العربي وسويسرا وإذريقيا. أشرف وناقش رسائل ماجستير ودكتوراه في العمارة والإسكان في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، كان يخطط المختمع والتقدم العلمي ويربطه بحلقات احتياجات المجتمع والتقدم العلمي والتقني.

من مؤلفاته: أمراض المباني: كشفها وعلاجها والوقاية منها، تكاليف المقاولات وتقاسيم الأراضي والطرق (مع حامد شافعي)، الجداول التنفيذية، عطاءات المشروعات الهندسية، فن البناء المعاصر، الكميات والمواصفات: التقويم الأساسي الخرسانة، المسطرة المعمارية الحاسبة، مواصفات مواد وأعمال البناء، التخطيط القومي، بحوث في أثر التصميم المعماري على اقتصاديات الإنشاء والبناء، موسوعة المعمار والبيئة في الوطن العربي (التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية، وكان فيها أصدرتها المنظمة العربية للتربية، وكان فيها

(١) كتابه «فن البناء» وغيره، موسوعة أعلام مصر

# محمد زکي درويش آل رضوان (۱۳۵۳ - ۱۹۱۹هـ = ۱۹۳۴ - ۱۹۹۹م)

محرر صحفي يساري.

من أصول تركية حكمت سنجق غزة، وولد هو في غزة. درس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وانتهج الفكر اليساري وصار أحد قادته. أسَّس مع زهير الريس صحيفة (التحرير) اليومية بغزة عام ١٣٧٧هـ (أخبار فلسطين) اليومية عام ١٣٨٣هـ (أخبار فلسطين) اليومية عام ١٣٨٣هـ (الفجر) المقدسية، وصاحب عمود يومي بعنوان (مع الحياة)، عضو مؤسِّس في اتحاد الكتّاب الفلسطينيين، وفي الملتقى الفكري بالقدس، أدار دورات تدريبية المصحفيين. مات في القاهرة يوم الاثنين للصحفيين. مات في القاهرة يوم الاثنين

# محمد زکي سويدان = زکي سويدان

محمد زكي السيد (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد زكي شافعي** (۱۳۶۱ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۸م) اقتصادي وزير.



تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة برنستون، ثم دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد.

مؤسِّس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ١٣٨٠ه (١٩٦٠م)، وزير الاقتصاد في حكومة ممدوح سالم عام ١٣٥٥هـ (١٩٧٥هـ (١٩٧٥هـ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية عندما كان أمين الجامعة محمود رياض، آخر رئيس لجمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء بمصر، عضو مجمع اللغة العربية، أول من أعد مشروعًا لإنشاء السوق المصرفية في مصر عام ١٣٩٦هـ السوق المصرفية في مصر عام ١٣٩٦هـ أغسطس.

من كتبه: تكاليف المقاولات وتقاسيم الأراضي والطرق (بالاشتراك مع زكي حواس)، دور الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طعامنا في مختلف الأعمار والأحوال، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مقدمة في النقود والبنوك(٣).

محمد زكي عبدالقادر (۱۳۲۶ - ۱۹۰۲ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۲م) محام صحفي مجمعي.



ولد في بلدة فرسيس من أعمال محافظة الشرقية بمصر، التحق بمدرسة الزقازيق الثانوية، ثم بمدرسة الحقوق، وتخرج منها

(٣) المصور ١٢/٢٦ الأهرام والأخبار ١٢/٢٦ والجمهورية ١٤٠٨/١٢/٨ هـ، روز اليوسف ع ٣١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أعلام من جيل الرواد ص١٥٩.

محمد زكى

سنة ١٣٤٤هـ. عين محررًا بجريدة السياسة، وبعد إغلاقها عمل في المحاماة. ثم أصدر محلة «الفصول» التي استمرت بعض الوقت. وعيِّن محررًا بجريدة الأهرام في سنة ١٣٥٦هـ (١٩٣٧م) ومنذ السنة التالية بدأ عموده الصحفي «نحو النور» يظهر. دُعي لإلقاء محاضرات على طلبة معهد الصحافة بجامعة القاهرة، وأشرف على جريدة الأهرام بعد وفاة رئيس تحريرها أنطوان الجميّل من سنة ١٩٤٨ إلى سنة ١٩٥٠. وفي هذه السنة انتقل إلى مؤسّسة «أخبار اليوم»، وظل حتى وفاته يكتب عموده المشهور «نحو النور» في جريدة الأخبار. واختير في سنة ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م) رئيسًا لتحرير «المختار»، وهي الطبعة العربية لجلة ريدرز ديجست. وانتخب لعضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة في سنة ١٤٠٠هـ. مات في

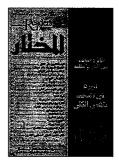

١٣ ربيع الآخر، ٧ فبراير.

محمد زكي عبدالقادر رأس تحرير (المختار) وثما كتب فيه:

محمد زكي عبدالقادر: المفكر والفيلسوف والسياسي والصحفي والإنسان/ سمير فراج (ذكر المؤلف أن كتابه هذا تحت الطبع، وأنه أجرى حوارًا معه قبيل رحيله عن الدنيا بنصف ساعة).

ابن الطبيعة محمد زكي عبدالقادر معلمًا وفيلسوفًا/ لوسي يعقوب.

وترك ثمانية عشرة كتابًا، هي: صور من أوربا وأمريكا، رسائل ومسائل، قال التلميذ للأستاذ، الله.. في الإنسان، إرادة أم قدر،

حياة مزدوجة، على حافة الخطيئة، نماذج من النساء، الدنيا تغيرت، وعاء الخطيئة، مختارات من «نحو النور». محنة الدستور من ١٩٢٣ - ١٩٥٢. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد زكي العشماوي (١٣٤٠ - ١٤٢٦ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٥م) من رواد النقد الأدبي بمصر.



ولد في مدينة فارسكور بمصر. حصل على الماجستير من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والدكتوراه في النقد الأدبي بجامعتي جامعة لندن، أستاذ النقد الأدبي بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم نائب رئيسها. رئيس اتحاد الكتاب بالإسكندرية، فعضو في لجان المجلس الأعلى للثقافة واللجان الاستشارية بمكتبة الإسكندرية، واللجان الاستشارية بمكتبة الإسكندرية، الصوفية بالرومانسية بالإنسانية. حاصل على جائزة الدولة التقديرية، ووسام العلوم والفنون، وجائزة طه حسين، وجائزة البابطين للإبداع الشعري. مات يوم الأحد البابطين الأبداع الشعري. مات يوم الأحد 17 ربيع الأول، ٨ أيار (مايو).

عملت دراسة في إبداعه الشعري بقلم صالح اليظي.

نشر أكثر من (٥٠) بحثًا في المحلات العربية المتخصصة.

وَتَعْرُكُ مَا هُومَامِهِم لِمَا هُو آتُ !!

وَتَعْدُو كَسَنْمِهِ رَمَى جَمْرَ أَيَّامِهِ

ثُمَّ فَرُّ إِلَى عَالَمِ الْمُعِزَاتُ !!

فإندُ الْوَمِودُ يَبْغِضَانُهِ وَفُولًا ذِهِ !!

مَعِيمٌ وَنَارٌ - !!

مَصَادُ هَمِيمٍ .. وَقَيْعُهُ رِبِاحِ

#### محمد زكي العشماوي (خطه)

وبما ألف من كتب: أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، قضايا النقد الأدبي بين الفكر المعاصر، قضايا النقد الأدبي بين المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة، موقف المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة، موقف النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية (ورسالته في الماجستير: النابغة الشرق والغرب في الفكر والأدب، أزمنة في الشرق والغرب في الفكر والأدب، أزمنة في زمان (شعر). وله كتب أحرى مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

محمد زكي بن عمر داغستاني (١٣٤٥ - ١٤٢٥ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٤م) قرئ.



(٢) معلومات عنه في الأهرام ع ٤٣٢٥٩ (٧/٤٢٦/٤هـ)، معجم البابطين ١٠/٤٤٤، شعراء من الإسكندرية ص١٧٩.

(١) المجمعيون في خمسين عامًا ص٢٨٢، التراث المجمعي
 ص٠٢، دليل الإعلام والأعلام ص٢٠٥، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤١١.

ولد في مكة المكرمة، فقد بصره قبل أن يكمل الثانية من عمره، حفظ القرآن الكريم على شيخ القراء أحمد حجازي، ونال منه شهادة الحفظ عام ١٣٦٩هم، عين معلمًا في مدرسة تحفيظ القرآن في مكة المكرمة، ولدى جماعة تحفيظ القرآن في الحرم الشريف عام ١٣٨٥هم، وتخرّج عليه عدد كبير من حفظة كتاب الله الكريم، وله تسجيلات في حفظة كتاب الله الكريم، وله تسجيلات في قارئًا فيهما. وقد توفاه الله يوم الجمعة ٢١ قارئًا فيهما. وقد توفاه الله يوم الجمعة ٢١ جمادي الأولى(١).

محمد زكي محمد عبدالرحمن (۱۳۳۰ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۳م) تربوي شاعر متصوف.



ولد في مدينة بني سويف بصعيد مصر، لوالد من مشايخ الطرق الصوفية، انتقلت الأسرة إلى القاهرة، حصل على إجازة المعلمين الأدبية من معهد الدراسات العليا للمعلمين، ثم درّس، ووجّه، وراقب، ثم كان مديرًا عامًا للمنطقة التعليمية بالجيزة، وكان عضوًا في جمعية أصفياء القلوب الصوفية، وفي محمع وفي مشيخة الطرق الصوفية، وفي مجمع الأدب العربي الذي ترأسته جميلة العلايلي. له عدد من المؤلفات، منها: شهداء الواجب (مسرحية شعرية)، مدارج الأشواق لمعرية بعنوان: رابعة العدوية. وقصائد شعرية بعنوان: رابعة العدوية. وقصائد شعرية منشه، ق(٢).

(۱) موقع عالم القرآن الكريم (جمادى الآخرة ١٤٣١هـ).ويقال له (زكي داغستاني).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد زكي بن محمد بن مجاهد (۱۳۲۲ - ۱۶۰۰ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰م) كاتب مؤرخ كتبي.



من القاهرة. تلقى مبادئ العلوم على والده، وفي مدرسة خان جعفر، ومدرسة محمد علي باشا الخيرية، وحضر دروس الشيخ سعيد المرصفي، والشيخ محمد زاهد الكوثري، والمحدّث أحمد شاكر، وغيرهم، وأجازه بعضهم. اعتنى بالكتب مطالعة وتجارة وتأليفًا، وأهدى مجموعات من الكتب لعدة مكتبات، منها مجموعة لمكتبة المسجد الأقصى، ولمكتبة اللغات بباريس، ومكتبة جامعة ليدن.



محمد زكي مجاهد (خطه على كتاب له)

ومن تآليفه: الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية (٥ جـ)، شجعه على جمعه وقدم له الشيخ محمد زاهد الكوثري، الأخبار التاريخية في السيرة الزكية، مناقب البيومي، مناقب الإمام الرفاعي (خ)، فهرس الكتب الخاصة بمصر والسودان (خ)، الخلافة الوفية في السيرة الحسينية (۳).

#### محمد زكي المسير (۲۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) اقتصادي.

من مصر. أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، مات يوم الأربعاء ١٣ صفر، ٢٣ آذار (مارس). من آثاره الكتبية: مبادئ علم الاقتصاد، العلاقات الاقتصادية الدولية، اقتصاديات المشروع، أصول رياضة المال والاستثمار (مع محمد طلبة عويضة)، الاقتصاد السوداني في عشرين عامًا، الاقتصاد السوداني بين التصنيع وتنمية الزراعة، السياسة النقدية والائتمانية للبنوك في السودان، مصر على طريق التنمية في السودان، مصر على طريق التنمية الاقتصادية (بالفرنسية)، دروس في التنمية الاقتصادية المالية العامة والتشريع المالي.

# محمد زكي الدين بن إبراهيم الخليل الشاذلي

(١٣٣٥ - ١٤١٩ه = ١٩٩٦ - ١٩٩٨م) عالم علامة، داعية فقيه، رائد العشيرة المحمدية.

عُرف باسم «محمد زكى إبراهيم». .



ولد في القاهرة. نشأ في جو علمي صوفي أزهري. تلقّى العلم على والده العالم الأزهري، حفظ القرآن الكريم على الشيخ جاد الله عطية، التحق بالأزهر وحصل منها على شهادة العالمية القديمة، والدراسات العليا في التصوف والفقه المقارن والأدب العربي والتاريخ الإسلامي. كما درس العلوم

والآداب الغربية والمدنية الحديثة، وتعلم الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية، وترجم قصائد من الألمانية والفارسية... اهتم برواية الحديث ودرايته وتلقَّاها على يد شيوخ عصره، وكذا الأصول واللغة. درَّس بالمدارس الأميرية في محافظة بني سويف، وأصبح رئيسًا للسكرتارية العامة للتعليم الحرّ المسمى بالتعليم الخاص، كما عمل أستاذًا ومحاضرًا للدراسات العليا بالمعاهد العالية، وبمعهد الدراسات الإسلامية، ومعهد إعداد الدعاة، ثم عميدًا له، وحاضر في كليات أزهرية، وعمل مديرًا لمؤسّسة (الزفاف الملكي) التي سميت بعد الثورة (مؤسّسة البرّ الأميرية). أسّس محلته (المسلم) سنة ١٣٧٠هـ، وقام بتحريرها وإدارتما. ووهب كلَّ حياته للدعوة، على الرغم من مرضه الذي ألزمه بيته نحوًا من عشرين عامًا. وأسَّس جمعية العشيرة الحمدية سنة ١٣٤٩هـ، لتكون وسيلته للدعوة الإصلاحية الإسلامية الصوفية، كما عمل أمينًا ورائدًا دينيًا لجمعية الشبان المسلمين، والمؤتمر القرآني، وكان عضوًا في الهيئة العليا للدعوة بالأزهر، وعضوًا مؤسسًا لعدد من الجمعيات الإسلامية. شيخ الطريقة الشاذلية، صاحب جهود في تطوير قطاع التصوف. وقام بعقد مؤتمرات وندوات من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، وشاركه شيخ الأزهر عبدالحليم محمود الذي كان نائبًا للشيخ في محلس إدارة العشيرة المحمدية، وشارك في اللجان التي أنشئت من أجل تقنين الشريعة، وأنشأ مكتب رعاية المهتدين إلى الإسلام بالأزهر الشريف، وكانت له مناظرات ومساجلات مع بعض معاصريه من الشيوخ والعلماء ممن اختلف معهم في الرأي، أشهرها ما كان بينه وبين الداعية الشيخ محمد الغزالي حول عبادة الرغبة والرهبة، واستمرت ستة أشهر على صفحات الأخبار، والمسلم،



محمد زكي الدين إبراهيم (خطه)

ولواء الإسلام. كما انتقد عددًا من العلماء وردَّ عليهم، وقد فُصل بعضهم من الأزهر لمروقه من الدين بسبب نقد الشيخ له. وكان يكتب المقالات تارة صحيحة باسمه، وأخرى بتوقيع «زكى قايتباي». وقد عرض عليه مشيخه الطرق الصوفية فرفض، وقال: ما سريي أن صرت شيخًا لطبّال وزمار! و «العشيرة المحمدية» لم تقتصر على الدعوة الكلامية في القاهرة، بل امتدت فروعها إلى الأقاليم، واتجهت إلى العمل الاجتماعي، فأوجدت المستشفيات والأندية الثقافية ودور الحضانة ومدارس تحفيظ القرآن في ساحات المساجد، وانتشر هذا المنهج الاجتماعي لدي جمعيات تتدافع إلى الخير وتشترك فيه تحت راية الإسلام. وعندما افتخر عليه بعضهم بمناصب الدنيا وزينتها من المال والحاه أجابهم:

وهم فاخروني بالذي عزَّ عندهـــم

من العرَضِ الفاني وذو الجهل يجتري فقلت لهم: فخــري بأني مسلــمٌ

وأي صوفي، وأني أزهسري توفي رحمه الله فجر يوم الأربعاء ١٦ جمادى الآخرة، الموافق ٧ تشرين الأول (أكتوبر). قدّمت في جهوده الدينية رسالة ماجستير بعنوان: الشيخ محمد زكي إبراهيم وجهوده في التصوف الإسلامي في ميدان الإسلام عبدالرحمن مصطفى الدياسطي (جامعة الأزهر، ١٤٢٨هـ).

ألَّف أربعة دواوين شعرية في خمسة عشر جزءًا من الشعر العمودي المقفَّى في أغراض الشعر المختلفة.

وترك ثروة علمية هائلة، أكثر من مائة كتاب ورسالة في العلوم الدينية، كما ترك مئات البحوث والفتاوى

والمقالات والخطب والدروس، بعضها مكتوب وبعضها مسجَّل. ومن المؤسف أن يكون من بينها كتاب «في ذكرى أربعين

الزعيم جمال عبدالناصر».

ومن كتبه المطبوعة: أبجدية التصوف الإسلامي، أصول الأصول، فواتح المفاتح، أهل القبلة كلهم موجِّدون، الأربعون حديثًا الحاسمة ردعًا للطوائف المكفِّرة الآثمة، حكم العمل بالحديث الضعيف، مراقد أهل البيت في القاهرة، قضية الإمام المهدي، ديوان المثاني، أمهات الصلوات النافلة، عصمة النبي ونحاة أبويه وعمه، بركات القرآن على الأحياء والموتى، حول معالم القرآن، الجتمع النسائي في الإسلام، السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية/ فان فلوتن (ترجمه مشفوعًا بتعليقات كثيرة ينقد فيها الكتاب)، الإفهام والإفحام بأحكام الوسيلة والقيود في الإسلام، أدلة التصوف الشرعي من صريح الكتاب وصحيح السنة، البيت المحمدي. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# محمد زكي الدين النجار (٠٠٠ - نحو ١٤٠٥هـ = ٠٠٠ - نحو ١٩٨٥م)

باحث أديان، داعية إسلامي.

أصله من أقباط مصر. ولد في أوائل القرن العشرين، في بلدة طهطا من صعيد مصر،

(۱) الأزهر (شعبان ۱۹ ۱ه) ص ۱۲٦٠ وذو القعدة من العام نفسه ص ۱۷۵ والعدد الذي يليه، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ۳۰،۵ معجم المعاجم ۱۷۷۱، مع رجال الفكر في القاهرة ۱/۹۰، وخطه من مصدر فاتني توثيقه، فالمعذرة لصاحبه.

وتلقَّى التعليم في مدارسها، حتى التحق بالكنيسة، وتدرج في وظائفها حتى أصبح قسًا، واشتغل بالنجارة ليستغني بما عن الناس، وكان يحبُّ أهل العلم والمعرفة من متعلمي بلده، شغوفًا بالبحث في الكتب السماوية، مكثرًا من تلاوة القرآن وتدبر آياته التي تنفي أو تثبت ما جاء في الكتب السابقة، وأخذت ملكة البحث عنده كل تفكيره، حتى هداه الله إلى اعتناق الإسلام، وقد أزعج إسلامه الكنيسة، فحاولت إغراءه بمحتلف الوسائل والطرق، لكنه رفض، واعتصم بإيمانه، والتحق عام ١٣٦٩ه بمعهد طهطا الديني حتى تخرج منه، وكان له نشاط دعوي في بلده، ولبس العمامة والجبة، ثم التحق بجماعة الإحوان المسلمين وكان يحضر جلسة الثلاثاء للإمام حسن البنا كل أسبوع، ولما حصلت للإحوان النكبة في أيام الثورة، نزعت نفسه إلى التصوف، ورغب في الزواج من إحدى كبار العائلات المصرية المسلمة، ولكن العادات والتقاليد حالت دون تحقيق ذلك، فظلٌ عزبًا إلى أن توفي. وكان يقرض الشعر، ويوظفه في الدفاع عن الإسلام، ومهاجمة حصومه.

مصنفاته: صدر منها: المنارات الساطعة في ظلمات الدنيا الحالكة ((۱)). وذكر في آخره عناوين بعض مؤلفاته التي وعد أنها ستظهر قريبًا وهي:

منقذ الإنسانية من نير العبودية، قانون الحياة ودستور الخلود، فوَّهة المسدَّس في قلب الكتاب الحرَّف، الصراط المستقيم في الردِّ على أصحاب الأقانيم، ردُّ فرية المبشّرين في حديث الغرانيق وزواج السيدة زينب بسيد المرسلين، هداية الناشئين في

(١) قال: وعندما أرسل كتابه الأول للطبع ليبين الحق فيما اهتدي إليه ويفضح الزيف ويعريه، أوفدت الكنيسة وفدًا لصاحب المطبعة وعرضوا عليه من المال أكثر مما سيربح من وراء طبع هذا الكتاب، لكنه رفض، وطبع الكتاب، وانتشر بين الناس.

تعلم مبادئ الدين، معجزات محمد صلى الله عليه وسلم في القرن العشرين<sup>(١)</sup>.



# محمد الزمزمي بن محمد الصديق الغُماري

(۱۳۳۰ - ۲۰۹۸ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۸م) عالم مشارك.

ولد في بورسعيد بمصر، وأتى به والده

إلى طنحة، فنشأ بما وأخذ عن علمائها، منهم والده، وشقيقه عبدالله. ارتحل إلى القاهرة سنة ١٣٤٩ فقرأ في الأزهر على شيوخه، كالشيخ محمد بخيت المطيعي، ومحمود الإمام، وعبدالسلام غنيم، وغيرهم. عاد ليدرس التفسير والحديث والفقه والأصول بالجامع الكبير والزوية الصديقية. وقرأت

أنه ترك التصوف وضلًل الطرق البدعية وكفَّر عددًا من المتصوفة، وتبرأ من تصوف والده والزاوية المذكورة، وتحجَّم على إخوان له، وصار حربًا على أهل التصوف، بعد أن كان واحدًا منهم. ومات بطنجة يوم الجمعة ٢٨ ذي الحجة.

له نحو ستين مؤلفًا، منها: الانتصار لطريق الصوفية الأخيار، مناظرة بين العلامة محمد الزمزمي والألباني المتناقض/ بقلم محمد الزمزمي بن الصديق؛ علق عليها وقدم

(٢) مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية محمد عبدالله السحيم ٢٦٦/١. ولم يهتد مؤلف الكتاب إلى سنة وفاته، فلعلها في سنوات وفيات كتابنا هذا. والله أعلم.

لها حسن بن علي السقاف، الطوائف الموجودة في هذا الوقت، إعلام المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجّار والظالمين، كشف النقاب عن بمتان المتهور الكذاب، دلائل الإسلام، التفرنج، الإسلام والتفرنج، الحجّة البيضاء، إعلام الفضلاء بأن الفقهاء المقلدة ليسوا من العلماء، تحذير المسلمين من مذهب العصريين، أخبار الثقلاء والمستثقلين، الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة، البهائية كفّار يحاربون الإسلام والمسلمين، شرح لا كفّار يحاربون الإسلام والمسلمين، شرح لا الله موقف الإسلام من الأغنياء والفقراء. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

أما اللجازة فتعلى مع هذا الخطاب واحداد تعربي عما تمن الطبه عندكم فلي كتب احب ل الطبعها

وانی نسبت الکتب ابتی ارسلتمالیک اینی آلیفی فلذ کرلی اسما، ملا رسل ایک بقیتما ابر شار الله وانسکام کلیک

محمد الزمزمي الغماري (خطه)



**محمد زهير جرانة** (۱۳۲٦ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) كتاب المناظرة المذكور (المقدمة)، معلمة المغرب ٥٠٥٣/١٦، صديقون/ المختار التمسماني ص ٥٠١، موقع صيد الفوائد (استفيد منه في جمادى الآخرة ١٤٣١هـ).

محمد زهير حامد البابلي (١٣٥١ - ١٤٠٧ ه = ١٩٣٢ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد زهیر زرزور (۱۳۵۲ – ۱۶۳۶هـ = ۱۹۳۳ – ۱۳۰۲م) دآده



من دمشق. لم يكمل دراسته الابتدائية، عمل مع والده دهاناً، وتعرّف من خلاله جمالية الخطوط وأنواعها في زخارف البيوت الدمشقية القديمة، كما تعلم الموسيقي والغناء والرسم، وعمل في الجيش الإنحليزي عند دخوله إلى سورية، انتسب إلى القوى الجوية، وعمل في جناح الطيران بمعرض دمشق الدولي. شارك بلوحاته في ٣٠ معرضاً جماعياً للخط العربي، وأقام معارض فردية داخل سورية وخارجها، وخطَّ أول لوحة خلفية للملاعب، وشارك في كتابة الصفحة الأولى لأكبر مصحف في العالم (١٥٠ كغ) الذي أسهم في كتابته كبار الخطاطين من (١٨) دولة إسلامية. وكان له دكان صغير في دمشق يزاول فيه عمله امتد إلى (٦٠) عاماً، ودرَّب فيه خطاطين من أنحاء العالم. توفي في شهر ذي الحجة، تشرين الأول(١).



محمد زهير زرزور (خطه)

(۱) منت ديات فرســـان الثقافــة ۲۰۱۳/۱۰/۱۸. ويقـــال له « زهـــير زوزور». وخطــه مــن شـــبكة المبدعـين.

محمد زهير بن عبدالوهاب الأيوبي (١٣٥٨ – ١٤٣٤هـ = ١٩٣٩ – ٢٠١٣م) إعلامي إسلامي ريادي.



من مواليد دمشق، من أسرة كردية. ترك الطبُّ ودرس القانون حتى السنة الأخيرة. نشأ في رعاية شيخه أحمد كفتارو بجامع أبي النور، وخطب في جوامع دمشق وعمره (١٣) عاماً، ونشط في العمل الدعوي، اتحه إلى العمل الإذاعي عام ١٣٧٨ه، واختير مذيعاً أول في التلفزيون عام ١٣٨٠هـ، ومع سيطرة حزب البعث ضيِّق عليه فانتقل إلى السعودية عام ١٣٨٤هـ عمل شهوراً في إذاعة جدة، واحتير مع مجموعة آخرين لافتتاح إذاعة الرياض في الأول من شهر رمضان عام ١٣٨٤ه، كما عمل في التلفزيون أول افتتاحه ١٣٨٥هـ، تجنس بالجنسية السعودية عام ١٣٩٣هـ، نال شهادة الماجستير من المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض، والدكتوراه من جامعة كراتشي. وصار مديراً عاماً لإذاعة المملكة - البرنامج العام بالرياض، كما عمل مديراً للإعلام الخارجي، وقدَّم برامج رائعة ومشهورة تدلّ على ذوقه وخبرته الإعلامية العميقة، أشهرها برنامجه الديني (بحالس الإيمان) في التلفزيون، الذي استمر ٥ ١ عاماً، وكان من إعداده وتقديمه وإحراج منذر النفوري منذ عام ١٣٨٥هـ، ونال الجائزة الأولى على جميع البرامج الدينية في المهرجان الأول لبرامج التلفزيون العربية المنعقد في الكويت عام ١٤٠٠هـ. وبعد أعوام من انقطاعه طُلب منه إعادته، فقدُّم

عدة حلقات، ولكنها لم تكن ناجحة مثل ذي قبل، وذلك لأسباب. ومن براجمه في الإذاعة: في ظلال القرآن، تحية الإفطار، رُوح وريحان. واستقال من عمله في وزارة الإعلام، ومضى إلى لندن ليصدر ويرأس تحرير محلة «المسلمون» عام ١٤٠٠هـ، وبعد عودته أسس المدارس العربية الإسلامية الأهلية في الرياض عام ١٤٠٤هـ وتولَّى إدارتها. وكتب عشرات المقالات الصحفية، معظمها نشرت في صحيفة الجزيرة. وهو الذي ألحَّ على الشيخ على الطنطاوي لكتابة مذكراته، فنشرت حلقات منها في «المسلمون» قبل أن تطبع في كتاب، وأثنى على المترجم له في مواضع منها. وقُبيل وفاته رأى رؤيا عرف منها دنو أجله، فاجتهد في الطاعات وقراءة القرآن، واتصل بذوي قرباه وودَّعهم، حتى توفي يوم الخميس ٨ شوال، ١٥ آب (أغسطس) بالرياض.

محمد زهير الأيوبي (خطه وتوقيعه)



محمد زهير الأيوبي شارك في تأسيس الإذاعة السعودية

وطبع له من الكتب: وقفات للذكري،

تحية الإفطار: برنامج توجيهي (أعده وقدمه المترجم له للإذاعة، وطبع في كتاب)، دعاء، أولئك آبائي (٢ج).

وله من المخطوط: ج٣ من أولئك آبائي، الصفحة السابقة، سوانح رمضانية، السلام عليكم، اليهود في القرآن (رسالته في الدكتوراه)(١).

محمد زهير مشارقة (۱۳۵۷ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد زهير بن مصطفى الشاويش (١٣٤٤ - ١٣٤٤ه = ١٩٢٥ - ٢٠١٣م) ناشر إسلامي مشهور، كاتب محقق وداعية سلفى.





زهير الشاويش شابًا وشيخًا

من مواليد مدينة دمشق. ترك المدرسة الابتدائية بعد الصف الثالث، طلب العلم على علماء، وطالع في الكتب ولازم أهل العلم وحضر مجالسهم, من شيوخه محمد

(١) مما كتبه الأستاذ أيمن ذو الغنى ونشر في شبكة الألوكة ١٤٣٤/١١/١٦ هـ، الجزيرة ع١٤٩٣ (١٩٠/١٠/٩) هـ)، موسوعة الأسر الدمشقية ١٩٣/١.

بحجة البيطار، ومحمد ناصرالدين الألباني، ومحمد عبدالعزيز المانع. وذكر أنه يروي عن نحو ۱۰۰ شيخ، منهم سعدي ياسين، وعبدالرحمن المعلمي، ومحمد راغب الطباخ. وكان صاحب ذكاء، وذاكرة قوية. أنشأ دار نشر باسم «المكتب الإسلامي» عام ١٣٧٧ه (١٩٥٧م)، وجمع المخطوطات ونوادر الكتب، فتجمّعت لديه مكتبة شخصية كبيرة ونادرة، بلغ المطبوع منها نحو (۱۰۰۰۰) کتاب، منها (۵۰۰۰) كتاب نادر، ونحو (١٤٠٠٠) مخطوط، و (۱۰۰۰) من مصورات المخطوطات واللوحات والأفلام، وآلاف، أو عشرات الألوف من الوثائق العلمية والسياسية والاجتماعية والصور والرسوم الأصلية لأحداث وأشخاص، وأكثر من (١٢٠٠) دورية، وتحف وخرائط. ويقال إنما أكبر مكتبة شخصية في المنطقة. وقد شارك في الجهاد ضدَّ العدوِّ الفرنسي المحتلّ، في سورية عام ١٣٦٥هـ، وفي فلسطين بين ١٣٦٦ - ۱۳۲۹ه تحت راية زعيمين مجاهدين، هما الحاج أمين الحسيني، والأستاذ مصطفى السباعى زعيم جماعة الإخوان المسلمين في سورية، حيث عمل تحت قيادته، ومع الداعية الكبير عصام العطار، فقد انضمَّ إلى الجماعة وعمل مع كبار رجالها، وكان أيضًا عضوًا في مجلس النواب السوري عام ١٣٨١ه، كما عمل في (معارف قطر) مدرسًا ومشاركًا في النهضة التعليمية بما، واختاره حاكمها مستشارًا له. وذكر في سيرته الذاتية أنه أصبح همزة الوصل بين العلماء والحاكم ورجالات العشائر، وأنه كان أحياناً سفيراً خاصاً بين بعض الملوك والرؤساء، وأجرى الله على يديه الكثير من إيصال خيرات المحسنين إلى مستحقيها، وفي حلِّ الكثير من المشكلات. وأنه شارك في تأسيس مكتبات الشيخ على آل ثابي في

إنشاء مكتبات عامة وخاصة، وفي طبع الكتب وتوزيعها على المعاهد والطلاب وأهل العلم. وقد انتقل إلى بيروت مكرها منذ عام ١٣٨٢ه، وبقي فيها سائر حياته، وجعلها مركز نشاطه التجاري. وكان وجها ثقافيًا إسلاميًا حاضرًا، ومن أوائل من اهتم بنشر التراث وتحقيقه.. وساءت علاقته بعض الناس، مثل شيخه محمد ناصرالدين الألباني، الذي تمجم عليه ووصفه بأقذع الصفات، وردًّ عليه بمثله، وذكر الطنطاوي رحمه الله أنه لولاه لما راجب، الأول من توفي يوم السبت ٢٣ رجب، الأول من شهر حزيران (يونيه).

# تقدمه ممدرهد شا دسسه دمستور ه عربا معلار زهیر الشاویش (خطه)

وصدر كتاب: السندان الأعليان في تلاوة القرآن الكريم للشيخ بكري عبدالجيد الطرابلسي، ورواية الحديث في بلاد الشام للشيخ زهير مصطفى الشاويش/ إعداد قسم التصحيح في المكتب الإسلامي. وكتب لنفسيه ترجمة لطيفة بلغت (٣٠ ص) قدَّمها للاثنينية التي أكرمته.

وقال إن (ملحوظاته) على الموسوعة الفلسطينية، التي أبعدت الإسلام عن فلسطين وتاريخها وجهادها، أوقفت طبعها، وكانت في (١١) مجلدًا كبيرًا، وعمل فيها أكثر من (٣٠٠) باحث.

وذكر أن له ما يزيد على (٢٠) مؤلفًا، وأنه لم يطبع له سوى عدد من المقالات والمحاضرات والرسائل الصغيرة.

من آثاره تحقيقًا وتأليفًا وإعدادًا: إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي (تحقيق مع محمد

قطر والأحساء ولبنان، وساعد غيره على

كنعان)، إرشاد الطالبين لآثار سيد العالمين صلى الله عليه وسلم لابن بدران البيروني (تحقيق)، الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار (تحقيق)، الأشربة من مسائل الإمام أحمد، معه: الترجل - الوقوف: من الجامع لأبي بكر أحمد الخلال (تحقيق)، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لأحمد بن عيسى (تحقيق)، جامع المناسك الثلاثة الحنبلية للمنقور (تحقيق مع قاسم فحرو والألباني)، حواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار لابن بدران (سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة، تحقيق)، الردُّ الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى (تحقيق)، الرسالة التدمرية لابن تيمية (تحقيق)، شرح السنة للبغوي (تحقيق مع شعيب الأرناؤوط)، عقيدة الفرقة الناجية لمحمد بن عبدالوهاب (تحقيق)، العقيدة الواسطية لابن تيمية (تحقيق)، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعى المقدسي (تحقيق مع محمد جميل الشطي)، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (تحقيق)، المظالم المشتركة لأبن تيمية (تحقيق)، الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية. وكتب وتحقيقات أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد الزواوي = محمد محمد الزواوي

# محمد الزياتي الإدريسي (١٣٦٤ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٤٤ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) ترجمته لنفسه التي قدَّمها للاثنينية، موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ۲۲ رجب ۱۳۳٤ه، معجم المؤلفين السوريين ص۲۲۸، معجم المعاجم والمشيخات ۱۸۲۱،۱۳۸۱ المحتمع عصحيفة السبيل (يومية أردنية ۲۰۱۳/۱/۲،۱۳۸۱، المجتمع ع ۲۰۱۲ (۲۰۱۳/۱۸)، الحرس الوطني (جمادى الآخرة ۱۲۰۲۵) موقع الألوكة (۲۰۲۸)، موقع الألوكة ۱۲۳٤/۷/۲۵.

**محمد بن زید العسکر** (۲۰۱۱ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) مسؤول تربوي.



من الدلم القريبة من الرياض. حصل على الماجستير في العقيدة من جامعة الإمام بالرياض عام ١٤٠٨هـ، والدكتوراه في الأصول الفلسفية للتربية، عمل مشرفًا تربويًا بإدارة التربية والتعليم في محافظة الخرج، ثم مديرًا للتربية والتعليم للبنات بمحافظة الأفلاج، فمديرًا بمحافظة القويعية، ثم كان مستشارًا بمكتب وزير التربية، وشارك في دورات ولقاءات تربوية، وكان عضوًا في لجان خيرية وعلمية، وعضوًا في الجلس المحلى لمحافظة الأفلاج. توفي في رحلة علاجية بأمريكا في شهر محرم، ديسمبر. وله: إيثار الحقِّ على الخلق في ردِّ الخلافات إلى المذهب الحقّ من أصول التوحيد/ محمد بن إبراهيم بن المرتضى الوزير (تحقيق ج ٢، ماجستير)، التعليم العام للبنين في منطقة الرياض ١٣١٩ - ١٤١٩هـ، ملامح وأرقام، الدلم، محافظة الخرج: قاعدة نداء وسلة غذاء ومصنع بناء (إعداد)، حوافز المعلمين المعمول بها في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعلاقتها بتحصيل تلاميذهم وتقييم أدائهم الوظيفي، مديرو التربية والتعليم في السعودية بين أدوارهم الإدارية والتربوية (خ)، مشكلات طلاب ما فوق المرحلة الابتدائية في منطقة الرياض(٢).

محمد زین العیدروس (۱۳۲۳ – ۱۶۳۱ه = ۱۹٤۳ – ۲۰۱۰م) کاتب ومحرر صحفی.



من مواليد مدينة عدن. نال إجازة في علم النفس من جامعة عين شمس بالقاهرة، وانتقل إلى الكويت للعمل في صحيفة الرأي العام، ومنها إلى صحيفة السياسة، وقد عمل مديرًا لتحريرها حتى وفاته، وكتب عن اليمن وسيرتها السياسية والتنموية والوحدوية، وبقي في مجال الإعلام أكثر من خمسين عامًا. توفي في شهر ذي الحجة، نوفمير.

وله مؤلفات عن اليمن، منها: على جدران بلقيس، انفصال يشعل حربًا، جنات عدن<sup>(۱)</sup>.

محمد زین ولد محمد المصطفی أمزادف (۱۳۳۰ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۷م) مدرِّس محضري ناظم.



ولد في منطقة أبو تلميت البدوية جنوب موريتانيا، أتمَّ تحصيله العلمي بعد تنقل في مدارس أهلية بالجنوب، ثم أسَّس محضرة عند بئر تابع لقبيلته، ودرَّس فيها سنوات،

(٣) مأرب برس ١٠/١١/١٠م، رأي الإخبارية (بالتاريخ السابق).

(۲) الرياض ع ۱۵۸۷۳ (۱۱/۱۲/۹م)، صحيفة الخرج اليوم (الإلكترونية) ۱۵۸۲/۱/۱۲هـ.

وفي مدارس ابن عامر، وأمَّ في مسجد بلدة شكار، واستقرَّ في قرية عرفات.

له عدد من المنظومات والمصنفات، منها منظومات في النحو والحرى في النحو والصرف، وفتاوى في مختلف القضايا، وقام الباحث محمد سالم ولد محمد يحظية بجمع وتحقيق شعره (۱).

محمد زين العابدين محمد البدوي (١٣٥٦ - ١٣٧٦ه = ١٩٩٧ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد زين العابدين بن محمد عطاء الله الجذبة (۱۳۲۸ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۰ – ۲۰۰۰م)

من حلب. نشأ في أسرة علم. قرأ على كبار العلماء في المدرسة الخسروية، من شيوخه أحمد بن محمد الزرقاء، ومحمد راغب الطباخ، وفيض الله الأيوبي، ولازم الشيخ محمد بدر الدين الحسني. عُهد إليه خطابة الجامع الأموي الكبير بحلب، ثم نقل إلى مديرية الأوقاف ليدرِّس في المدرسة نقل إلى مديرية الأوقاف ليدرِّس في المدرسة في محافظة حلب، ثم أنيط به التدريس في المانوية الشرعية والمدرسة الشعبانية. وكان الثانوية الشرعية والمدرسة الشعبانية. وكان مات في ليلة القدر من شهر رمضان، ٢٩ تشرين الأول.



محمد زين العابدين الجذبة درَّس في الثانوية المحمد الشرعية بحلب

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

له كتاب في الخطب المنبرية، وآخر في شرح بعض الأحاديث النبوية (٢).

محمد السادس = محمد بن عرفة

محمد السالك النح = محمد عبدالرحمن بن السالك العلوي

محمد سالم الحاجي (۱۳۲۷ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۶۷ - ۱۹۹۲م) قاص شاعر.



ولد في تونس، تلقى تعليمه الابتدائي بها وعاد إلى ليبيا. عمل في البحر، ورئيسًا للمكتب الصحفي بالأرجنتين. شارك في ملتقيات، ونشر نتاجه في دوريات محلية. توفي يوم الأحد ٩ رجب، ١١ كانون الأول.

قصصه المطبوعة: الوجه الآخر، ثلاثة وجوه لعملة واحدة، مشاهدات في بحر الدم. وله من المخطوط: رسومات لسيد الريح (شعر)، فارس الشعاع (قصص للأطفال)، طفلة النور (قصص للأطفال)".

# محمد سالم الحديدي = محمد محمد سالم الحديدي

 (٢) موسوعة اللحاة والأثمة ١١٨/١، موقع رباط الفقراء
 إلى الله (شوال ١٤٢٩هـ) نقلًا من: إعانة الجندين لأحمد سردار ص٣٦٩٠.

(٣) معجم الأدباء والكُتاب الليبيين ١٩٩/، معجم القصاصين الليبيين ص٢٥٦.

محمد بن سالم بن حفیظ (۱۳۳۲ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۲م؟) عالم مجتهد.



ولادته في تربم بحضرموت. طلب العلم على بالده والده، ولزم جده لأمه العالم على بن عبدالرحمن المشهور، وتخرَّج على العلامة عبدالله بن عمر الشاطري. وكان فقيهًا ضليعًا، انتهت إليه الفتوى بعد وفاة مشايخه، وكان داعيًا وواعظًا مؤثرًا، لا يحابي ولا يواري، وأوذي لأجل ذلك، أمينًا، يودع أهل تربم أماناتهم عنده، وقد درَّس في مساجد، وفي بيته، وفي مدارس، ويخرج في مساجد، وفي بيته، وفي مدارس، ويخرج على المنواحي للإرشاد، وقد انتفع به خلق أيل الضواحي للإرشاد، وقد انتفع به خلق على أيدي الشيوعيين ضحى يوم الجمعة على أيدي الشيوعيين ضحى يوم الجمعة على أيدي الحجة سنة ١٣٩٢هـ.

له مصنفات مطبوعة، منها: زبدة الحديث في فقه المواريث، تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث، نفح الطيب العاطري في مناقب شيخ الإسلام عبدالله بن عمر الشاطري، المفتاح لباب النكاح، النقول الصحاح على مشكاة المصباح لبامخرمة (تعليق)، التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من الأمور الدينية، الفوائد الثمينة لقارئ المختصر والسفينة، الوسيلة للواقية من الفتن في الإجابة على أسئلة عدن، قرة العين بجواب أسئلة وادي العين، دليل المسلم، فتاوى (خ). ومؤلفات أحرى له مخطوطة ومطبوعة في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

(٤) جهود فقهاء حضرموت ١٢٩٧/٢ (وقلر وفاته في تاريخ خطفه (١٣٩٢/هـ)، ومما كتبه (محب الحبيب) في

# محمد سالم الزغير (1771 - 0731 = 1081 - 3 . . 74) ناشر ومحرر صحفي.

من مدينة التربة في بلاد الحُجرية التابعة لتعز باليمن. نال إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة القاهرة، وعاد إلى صنعاء ليعمل في التجارة، ويشارك في الارتقاء بالعمل الصحفى، فأسَّس مطابع الجيل الجديد لطباعة الصحف، وأصبح وكيلًا لأشهر الشركات العالمية المتخصصة في المطابع الصحفية وأوراق الصحف، وأصدر صحيفة (الوسيط) الإعلامية في صنعاء، ورأس تحريرها. توفي إثر حادث اعتداء في منزله يوم الاثنين ٢٤ شوال، ٦ ديسمبر(١).

محمد سالم بن عبدالودود السباعي = محمد سالم بن محمد عالي ولد عدود

محمد سالم بن محمد عالي ولد عدود (A371 - .731a = P781 - P . . 74) عالم قاض وزير.



من منطقة الترارزة، من أسرة علمية معروفة بموريتانيا تسمَّى آل المبارك، تلقَّى أغلب معارفه على يد والده الذي كان قد أسَّس محضرة نالت شهرة واسعة، وظهر نبوغه مبكرًا، في النحو وغيره. ثم درَّس في معهد بوتلميت، واختير من بين مجموعة قليلة من القضاة الشرعيين لتتدرب في تونس وتعود

منتدى الحوار الإسلامي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٥م، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٨٤/١ (ومنه سنة وفاته). (١) موسوعة الألقاب اليمنية ٦٦٧/٢.

لتشكل أول نواة للقضاء في موريتانيا، التي كانت استقلت عن العدو الفرنسي المحتل، الأربعاء ٤ جمادي الأولى، ٢٩ نيسان (أبريل).

وتدرَّج في مواقع القضاء المحتلفة حتى تعيَّن رئيسًا للمحكمة العليا، التي تعتبر الجهاز القضائي الأعلى بالدولة، كما عيَّنه الرئيس المختار ولد داده عضوًا في المكتب السياسي لحزب الشعب، واختاره الرئيس ولد الطايع وزيرًا للثقافة والتوجيه الإسلامي (١٤٠٨ - ١٤٠١هـ)، ثم عيِّن رئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلى، الذي يتبع الرئاسة في الجمهورية، ومستشارًا للرئيس. وكان عضوًا مؤسِّسًا في كثير من الجمعيات العلمية واللغوية بالعالم العربي والإسلامي، منها مجمع الفقه الإسلامي، وعضوًا في محالس أمناء الجامعات الإسلامية، وشارك في مؤتمرات علمية ممثلًا موريتانيا، وتفرَّغ في العقدين الأخيرين للإشراف على مدرسته التي تقع بقريته الريفية أم القرى، التي أمَّها مئات الطلبة من أنحاء العالم، ومات مساء

محمد سالم بن محمد اليماني (۱۳۶۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۸۷م) عالم متصوِّف.

له ديوان شعري ضخم لم يطبع، وعشرات

المؤلفات العلمية في اللغة والفقه، منها:

نظم لمختصر خليل في الفقه المالكي يربو

على ١٤ ألف بيت، عرض فيها لأكثر من

مئة ألف مسألة فقهية، ونظم العمدة لابن

قدامة الحنبلي، ونظم في العقيدة الإسلامية

على طريقة السلف، مجمل اعتقاد السلف،

نظم مصطلحات<sup>(۲)</sup>.

ولد في ثام كوثاث بمالي. أخذ جلَّ معارفه عن الشيخ حماد الحسني في محضرته عدينة كاوه، وسلك الطريقة القادرية، ثم درَّس في كاوه، وصار شيخًا للطريقة القادرية بما، ونشط في نشرها. وتوفي في جبقا.

آثاره مخطوطة، منها: أرجوزة في التوحيد تصل إلى (١٢٠٠) بيت، تذليل مباني ومعاني مختصر الشيخ خليل، ديوانه (٣).

محمد السالم بن محمدن الأبابكي (١٣٣٠ - ٢٠٠١ه = ١٩١٣ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سالم محيسن = محمد محمد سالم محيسن

محمد سالم بن المختار المحبوبي (0071 - 7/31 = 7791 - 7991) عالم مدرِّس شرعي أديب.

(٢) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ١٨٨ (وفيه اسم والده محمد عال)، الجزيرة نت ٥/٥/١٤٣هـ، المرابطون س ٧ ع ٧ (١٤١٩هـ) ص٩٠ (لقاء معه)، معجم البابطين للشعراء العرب ٤١٨/٤، الموسوعة الحرة ٢٠١١/١٢/١٨م. وخطه من تقريظ له لكتاب: متن أرجوزة عدة الطلب، وفيه اسم والده: محمد علي، الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص١٦٥.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.



محمد سالم ولد عدود (خطه وختمه وربما توقيعه)

ولد في بلدة أعليب بولاية الترارزة في موريتانيا، درس التحويد على والده وأجازه في قراءة الإمام نافع برواية ورش وقالون، ودرس عليه علومًا أخرى، ثم درّس في محضرته، وبعد وفاته نقلها إلى نواكشوط، كما عمل في القضاء إلى جانب التدريس، وانتدب للتدريس وانتدب المعهد العالى

للدراسات والبحوث الإسلامية. وله عدد من التصنيفات والشروح والمحاضرات، منها: أمراء الترارزة مقارنة بملوك المغرب (حققه إبراهيم بن محمد الأمين)، محاضرات في علوم القرآن، نظم القراء العشرة ورواقم، محاضرات في علم الأصول، أنظام في العقائد، الأجوبة الكبرى، نظم كتاب الحلال والحرام للقرضاوي، ديوان شعره (محقق مرقوم)(۱).

محمد سالمين البرقة (۱۳۷۲ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۵۲ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سامح سید أحمد شلبي (۲۰۰۰ – ۲۲۹۹ه = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد ساني حبيب = محمد ثاني حبيب

محمد السجلماسي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

المكالمة فاريخ بعد المناوكاة فقرافة اكترب في ساشيته عنوق المنت خلرا المنت خلرا المنت خلرا المنت خلرا المنت خلرا المنت ا

خند والنترد المتة رسة اع الروح و الكل الحبن والعلم ينفى علق م المنت المتحال النباسة فيه اولا والدقال الله الله و المالة الله و المالة والمالة الله و المالة و المالة

كتبع مصر سالر من المنتار المدون (خطه) محمد سالم بن المختار المحبوبي (خطه)

محمد سراج بن معتوق خراز (۱۳۳۹ - ۱۳۰۷ه = ۱۳۵۸ – ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

**محمد السرغيني** (۱۳۶۱ - نحو ۱۶۱۵ه = ۱۹۲۳ - نحو ۱۹۹۵م) تشكيلي ريادي.

من مدينة أصلا بالمغرب. درس الحفر في مدريد، وأُجيز في العلوم الاجتماعية من جامعة غرناطة، درَّس الفن التشكيلي في مؤسسات إسبانية، عاد بعد الاستقلال وعلَّم في مدرسة الفنون الجميلة، بعد أن كان تدريس هذا الفن حكرًا على الأوربيين، واعتبر رائدًا للتشكيليين المغاربة. شارك في معارض جماعية وفردية عالمية عديدة، واتسمت أعماله بالأصالة، وكان من المؤسسين الأوائل للجمعية المغربية من المؤسسين الأوائل للجمعية المغربية للفنانين التشكيليين.".

محمد السركاوي الأستيني (١٣١٣ - ١٣٩٧هـ = ١٨٩٥ - ١٩٧٧م) أديب مدرِّس شرعى طبيب شعبي.

(٢) معلمة المغرب ٤٩٦٦/١٥. وهو غير الشاعر والأكاديمي
 المغربي محمد محمد علال السرغيني.

#### محمد السركاوي (خطه)

ولد في موسكو، حصل على الثانوية الأزهرية من القاهرة، عاد ليدرس الفقه الحنفي في روسيا، ويهتم بالأدب والشغر باللغة العربية، وقد اشتغل بالتدريس الشرعي سرًا، مع نشاط خيري بين مسلمي موسكو، ويطبب الناس بالأعشاب والأدوية الشعبية ويعلمهم. وكتب مقالات في صحيفة «أبناء موسكو» التي كانت تصدر بالعربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ترك بعض المؤلفات المخطوطة في كراريس كانت مدفونة تحت الأرض، منها: مجموعة الأبراج في لطائف الأمواج (٢ج)، لطائف مطبوعة في أفئدة مودوعة، وقصائد، وأعمال أحرى بدون عناوين (٢٠).

محمد سرور بن محمد السمَّان (۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹م) شیخ أدیب متصوف.



ولد في بلدة طابت بالسودان، تلقَّى العلوم الدينية في خلوة جده، وقرأ العلوم على عمِّه، وسلك الطريقة السمانية، وصار خليفة لوالده عشرين عامًا، وكان له مجلس علم وأدب، وأهداه والده مكتبته الخاصة.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

توفي بخلوته ليلة الاثنين ٢١ ذي الحجة، ١١ نوفمبر.

له رسالة في الأدب الصوفي السوداني، ودواوين: أزكى الورود وأغلى البرود في مدح خير الوجود (طبعة خاصة)، الشقائق النعمانية (٣ جـ)، أراجيز في اللغة(١).

محمد سعاد جلال (۱۳۲۸ - ۱۹۰۳ هـ ۱۹۱۰ - ۱۹۸۳م) عالم أصولي وفقيه أزهري خطيب.



ولد في قرية تلة من أعمال المنيا بصعيد مصر، حصل على الدكتوراه في الشريعة من الأزهر، وعمل مدرسًا بمعهد قنا الديني، ثم بمعهد الناصرة، ثم كان أستاذًا للأصول والفقه بكلية الشريعة في جامعة الأزهر، وفي جامعة دمشق، والجامعة الإسلامية بالسودان. وكان خطيبًا بارعًا في المحافل، وكاتبًا مرموقًا، وقد ظلَّ على مدى عشرين عامًا يكتب للقارئ يوميًا عموده بجريدة «الجمهورية» تحت عنوان «قرآن وسنة» الذي تولاه من بعده الشيخ عبدالجليل شلبي. وكان يرى أن هناك قوى في الدول الإسلامية تحول بين المسلمين وبين التقدم، باعتبار أن تقدم المسلمين هو مكمن الخطورة عليها. ويقول: إن لهذه القوى المستترة التي تحارب الإسلام في حقيقته - وإن كان مسايرًا للإسلام في ظاهره -حدمة لهذه التيارات المغرضة، للحيلولة بين المسلمين وبين جوهر الإسلام. وكان

صاحب رحلات. وقد وقفت في مصدر أنه أجاز شرب الجعة، فنُقم عليه وهدِّد بالقتل، فلم يكن يبارح بيته إلا لضرورة. ومن المؤسف أن يكتب ذلك في عموده «قرآن وسنة» ولا أعرف ما إذا كان قد رجع عن قوله المنكر هذا أم لا؟.

كتب ستة آلاف مقالة في الصحف والمحلات. ومن مؤلفاته: القياس في أصول الفقه، السنخ والبيان في أصول الفقه، السنة وعملها في إثبات الأحكام، وحدة الحقِّ وتعدده في الشريعة الإسلامية، مقدمة في التعريف بعلم أصول الفقه والفقه والفقه (۲).

محمد بن سعد الجنوبي (١٣٦٠ - ١٣٦١هـ = ١٩٤١ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن سعد الحسين (۱۳۵۹ - ۱۶۲۰هـ = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۹م)

تربوي ريادي.

ولادته ببلدة رغبة في محافظة ثادق بالسعودية، انتقل مع والده إلى الرياض. نال إجازة من كلية اللغة العربية، ودبلومًا في التربية من القاهرة، وعاد ليؤسّس برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الخاصة، وعين مديرًا عامًا لتعليم الكبار بمنطقة الرياض، وصنّف خبيرًا لتعليم الكبار من قبل اليونسكو. وكان نشيطًا في مجال عمله، عبب الكبار في العلم والتعلم. توفي يوم السبت ٣ ذي الحجة، ٢٠ نوفمبر.

له أوراق وتقريرات عن تعليم الكبار صدرت على هيئة رسائل وكتب، منها:

استثمار جهود الطلبة خلال العطلة المدرسية في محو الأمية ١٣٩٤ - ١٣٩٩ه، أضواء على مسيرة محو الأمية وتعليم الكبار

بلمملكة العربية السعودية، تعليم الكبار بين النظرية والتطبيق (إعداد)، الدعوة في مجال الأمية وتعليم الكبار، دليل المعلم في محو الأمية وتعليم الكبار، عمل مدير المدرسة بين موجه الإدارة المدرسية والمفتش الإداري، محو الأمية في دول الخليج العربي، المشروع الميداني لمحو الأمية في قرية رغبة في إطار المواجهة الشاملة للأمية الأبجدية والحضارية، مصطلحات محو الأمية وتعليم الكبار، مكافحة الأمية وتعليم الكبار في الإسلام.

وله كتاب صغير عن بلدة رغبة، وآخر عن مدينة الدوادمي، وعن مدينة حريملاء<sup>(٣)</sup>.

محمد سعد حسین عقبات (۱۳۷۰ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۹م) مصوّر صحفی.

من مديرية وصاب بمحافظة ذمار في اليمن، تعلم في الكتّاب، والتحق بسلاح الصاعقة عام ١٣٨٦هـ، وقاتل عن الثورة والنظام الجمهوري، ثم عمل في التصوير الصحفي منذ عام ١٣٩٠هـ تقريبًا، في صحيفة عكاظ السعودية، ثم رحل إلى ألمانيا، وعاد ليلتحق بصحيفة «الثورة» اليمنية، وليعمل مصورًا في دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. وكان متميزًا في التصوير على المستوى العربي. شارك في عدد من معارض الصور العربية والعالمية. وفازت صوره بميداليات ذهبية في أغلب الفعاليات الدولية التي شارك في مسابقاتها(أ).

محمد بن سعد الدبل (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۲ - ۲۰۱۳م) أديب بلاغي وشاعر إسلامي.

 <sup>(</sup>۲) الأخبار ع ۱۰۲۱۹ (۱۰۲/۹/۲۲)، مائة شخصية
 وشخصية ص ۲۲۹، الأزهر (شوال ۱۵۲۳) هـ) ص ۱۵۲۰، الإتجاهات العلمانية ص ۱۵۲۰.

<sup>(</sup>٣) فقد ورثاء عبدالعزيز الخريف ٣٨٨ ص، مع إضافات ببليوجرافية. وهو غير سميّه الأديب (محمد بن سعد آل حسين). والمترجم له حده (عبدالله). (٤) موقع المؤتمر نت (١٤٣٠هـ).



من مواليد (الحريق) التابعة لمنطقة الرياض، نال شهادتي الماجستير والدكتوراه في الأدب (البلاغة والنقد) من قسم اللغة العربية بجامعة الإمام في الرياض، وتدرَّج في سلك التدريس حتى كان أستاذًا لقسم البلاغة والأدب الإسلامي في الجامعة نفسها، شارك في أمسيات شعرية، وأشرف على رسائل علمية، أمين وحدة أدب الطفل المسلم حتى عام ١٤١١ه، عضو رابطة الأدب الإسلامي. توفي في الأول من شهر ربيع الأول، ١٣ يناير.

من سسلام ؟ لغة الشعروالقوائي سلاحي فاتنى الركب فاندبي بإجراحي اخغض الفيوت فالحروف حياري شدوها طائرم صيعما لجيناح.. أي برأسديد إن ظرمطوي رهن أ نشودتي ونجوي هداحي أإذا صوت النذير تناءت كبرياني وأمعنت فياظراحي واخازم الحديد توالت خفقات سرها ارزاحی ۱۱

#### محمد بن سعد الدبل (خطه)

ومما كتب في أدبه: الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن سعد الدبل/ حمد بن فهد القحطاني (رسالة ماجستير - جامعة مؤتة، ٩٢٤ ه). وقد طبعت باسم حمد جنبان القحطاني.

دواوينه المطبوعة: معاناة شاعر، أناشيد إسلامية، إسلاميات، ملحمة نور الإسلام، حواطر شاعر، هاتف الصحراء.

مؤلفاته: منطقة الحريق: تاريخها وحاضرها، جعفر بن أبي طالب، عبدالله بن رواحة، زيد بن حارثة، من بدائع الأدب الإسلامي، دراسة نقدية لنصوص من الخطابة والقصة والشعر، زيد بن حارثة، المقاييس البلاغية والنقدية في قراضة الذهب لابن رشيق القيرواني: عرض وتحليل ودراسة، خصوصية الإبداع في الشعر الإسلامي المعاصر. وآثار أدبية أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# محمد سعد دیاب ( · · · - ٧٢٤ ١ ه = · · · - ٢ · · ٢٩) أديب شاعر غنائي.



من السودان. درس الأولية في السوكي، والحامعية في الخرطوم، ثم درَّس اللغة الإنجليزية وتخرَّج عليه أساتذة في هذه المادة. قدَّم عددًا من البرامج الأدبية في إذاعة السودان وتلفزيونها، وتغنى بشعره مطربون، وأمضى في السعودية ثلاثين عامًا، متنقلًا بين جدة وينبع والمدينة، ومات بالأخيرة يوم الاثنين ٣ رمضان، ٢٥ أيلول (سبتمبر).

مدرسعلا ولمد التعرار وداني وعد الزُمُرُودِ مِ العِمْدِيونِ يُرَاقُ وجنزا وجفنك ستوفه خرافه ألقات درماً جدرةً تشستافه أنتاعلى ددب الفتيام يضافه مكانها كل الدُن أنسراؤر عُ كُلِّ جَارِهِ فِي صَحَمَا الْأَسِرَافُهُ فيك السكون مفقوّمت آفافه نفرُ الرحيعِ ضياءُه يقرائ يخضنُّ عمرُ والبِهِ عَدِيثِ الحَهُ

## محمد سعد دیاب (خطه)

من دواوينه الشعرية التي صدرت: حبيبتي والمساء، عيناك والجرح القديم. وذكر له من المخطوط: ونكتب في زمن الحزن، البكاء على أبواب طليطلة(٢).

محمد سعد عبدالله (VOT1 - TT31a = ATP1 - T. . Ya) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن سعد المشعان (1071 - 1731 = 7781 - 1 . . . . . . تربوي، شاعر محافظ.



ولد في الرياض. تخرَّج في كلية الشريعة بجامعة الإمام. حصل على دبلوم وعدة دورات خارج بلده في محال التعليم الخاص. مساعد مدير معهد النور للمكفوفين، مساعد مدير

(۲) الخرطوم ع ۱۱۲۶ (۱۷/۹/۰هـ)، وع ۱۲۳۱ (١) الاثنينية ٦٠٩/١٧، موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٠٦، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٥٥، معجم البابطين ٣٢٨/٤.

(۱۱/۱۱/۱۱/۱۸)، معجم البابطين ٢٢/٤، الفيصل (شوال ١٤٢٧هـ) ص١٣٣، تراجم شعراء وأدباء وكُتاب من السودان ص٣٩٠.

التعليم الخاص بوزارة المعارف، مدير عام برامج التعليم الخاص. له مشاركات أدبية وثقافية نشرت في الصحف والمجلات المحلية، والتزم بنشر إنتاجه في جريدة الرياض سنوات عديدة، من خلال رباعياته وتحريره زاوية «غرابيل». توفي أول أيام عيد الفطر، ١٢ كانون الأول.

قدِّمت في شعره رسالة ماجستير بعنوان: شعر محمد بن سعد المشعان: دراسة موضوعية وفنية/ أحمد بن عبدالعزيز المهوس جامعة الإمام بالرياض، ٤٢٤ه). دواوينه المنشورة: نشوة الحزن، إضاءات، ومضات، غرابيل، الألغاز: مسابقات

وذكر له كتابان آخران هما: رسالة في تربية المكفوفين، أعلام المكفوفين(١).

محمد سعد الدين زايد (۱۴۲۱ - ۱۲۲۰ هـ؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سعد الدين عبدالحفيظ (١٣٤١ - ١٩٢٢هـ = ١٩٢٢ - ١٩٠٢م)

ضابط عسكري حقوقي، مسؤول ثقافي. وهو المعروف بـ«سعد عبدالحفيظ».

من مواليد القاهرة. نال إجازة في العلوم العسكرية، وأخرى في الحقوق، مدير مكتب وزير شؤون السودان، وكيل لعدة وزارات، رئيس الهيئة العامة للفنون والآداب بالإنابة، عضو بالمجالس القومية المتخصصة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة الجماهيرية، أحد الضباط الأحرار، عضو مؤسس للجنة التأسيسية للضباط الأحرار بسلاح

(۱) موسوعة الأدباء والكُتاب السعوديين ۱۹۸/۳ معجم الكتاب معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ۱۳۲۷، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص۱۲۲/۱۰/۱ الرياض ۲۳ /۱۶۲/۱۲/۳ و ۱۸۰۲/۱۲/۲ معجم الشعراء السعوديين ص۲۳۱، الجلة الثقافية (الجزيرة) ع ٥٦ ص٥، الجزيرة ۱۲۲/۱۱/۱۸.

المدرعات. حصل على نيشان فلسطين. من مؤلفاته: تاريخ الضباط الأحرار.

محمد سعد الدين مأمون = سعد مأمون

محمد سعد الدين وهبة (١٣٤٤ - ١٤١٨ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٧م) كاتب مسرحي وسينمائي صحفي.



ولد في قرية دميرة بمحافظة الدقهلية في مصر. حصل على دبلوم من كلية الشرطة، وإجازة من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة. عمل ضابط شرطة، أسَّس ورأس تحرير محلة «الشهر»، ثم كان مدير تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس مجلس إدارة شركات الدار القومية، وكيل أول وزارة الثقافة، رئيس اتحاد النقابات الفنية، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الثقافية والإعلام والسياحة بالمحلس، عضو الجمعية المصرية للسينما. عدَّ رائد المسرح الواقعي في مصر، وقد نجحت قائمته في اتحاد كتاب مصر التي ضمت غالبية من اليساريين والقوميين، ضد ثروت أباظة الكاتب المحافظ. وكان أيضًا معارضًا للتطبيع مع العدو الصهيوني. قدَّم العديد من المسرحيات البارزة في تاريخ المسرح المصري، وأعد سيناريوهات لأفلام سينمائية [هابطة]، وحصَّل جوائز وأوسمة. تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية، وذكر أنه قدِّمت أكثر من رسالة دكتوراه وماجستير عن أعماله المسرحية (ولم أعرفها). توفي يوم الثلاثاء ١١ رجب، ١١

ومما كتب فيه: سعد الدين وهبة ناقد سينمائي/ الأمير أباظة.

سينمائي/ الأمير أباظة.
كتب أكثر من (٢٠٠) قصة قصيرة، وصدرت المجموعة الأولى (أرزاق). وكتب أكثر من (٢٠٠) مسرحية. ومن أشهر أعماله المسرحية: المحروسة، السبنسة، كفر البطيخ، الحيطة بتتكلم، رأس العش، النهر الخالد: محمد عبدالوهاب، يا سلام سلم، الوزير شال الثلاجة، يا زعيم سياسي. اللعب، رجال تحت الشمس، أيام وأحلام، قصور على الرمال، بنطلون معالي الباشا. ومقالاته حول المسرح جمعها الأمير أباظة. وله أعمال أحرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد سعدي بن أسعد ياسين (١٣٠٧ - ١٣٩٦ه = ١٨٨٧ - ١٩٧٦م) عالم مشارك، داعية خطيب شاعر. اشتهر بدسعدي ياسين»، ولعله اسمه الصحيح دون أن يسبقه اسم «محمد»، وبه يصدّر كتبه.



(۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٠٠٠، موسوعة أعلام مصر ص٢٣٤، دليل الإعلام والأعلام ص٥٨٨، الفيصل ع ٢٥٤ ص١١٢، شخصيات وذكريات ص٤١٧، الرياض (٥٢٠/ ٢٢/١٨)، الأهرام ٧ نوفمبر ص٢٠٠٣، أهل الفن ص١٦٦، موقع أخبار دمنهور (محرم ١٤٣٣).

تشرين الثابي (نوفمبر).

ولد في دمشق، وتلقَّى علومه فيها. من شيوخه محمد بهجة البيطار، محمود ياسين، أمين سويد. نبغ في وقت مبكر، وكان ذا همة عالية، ساهرًا في خدمة العلم والعلماء، واللاجئين والمنقطعين، واعظًا التجار ومحذرهم من المعاملات الفاسدة، يتردد عليهم في دكاكينهم ويعظهم في بيوتهم. انتقل إلى بيروت واستوطنها. وكان سلفيًا، عُرف بحدَّته وشجاعته، وبرز نشاطه من خلال المكتب الثقافي السعودي بلبنان، حيث كان يعمل محاضرًا دينيًا على طلاب البعثة العلمية السعودية منذ عام ١٣٧١هـ، وعبر رابطة العالم الإسلامي، حيث كان من أعضاء الجلس التأسيسي لها. وكان موسوعة إسلامية غزيرة المعارف، حارب البدع، وشارك في الصحف والمحلات، قاربًا وكاتبًا، وحضر المؤتمرات مناقشًا ومقترحًا ومحاضرًا، إضافة إلى كونه شاعرًا! وكانت له مكتبة كبيرة في ثماني حزائن، وعلى إحداها شعر له دافع به عن جمع الكتب، ومجيبًا على تساؤلات زوجه التي لمست أن قسمًا كبيرًا من رصيده يذهب في غمن الكتب،

وقائلةٍ أنفقتَ بالكتب ما حوت

يمينك من مال فقلت دعيني لعلى أرى فيها كتابًا يدلنك

لأخــــذكتابي في غد بيميني وكانت وفاته صباح يوم الأربعاء ١٣ ربيع الآخر.

هدم المؤلف للاشا و المؤلف للاشارة المؤلف للاشارة المؤلف ا

محمد سعدي ياسين (خطه وتوقيعه)

صدر فيه كتاب شامل بعنوان: الداعية السلفي الشيخ سعدي ياسين محمد حمد خض.

من عناوين كتبه: البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان، النبوة: إصلاح تقتضيه رحمة الله، الإيضاح في تاريخ الحديث وعلم الاصطلاح، الإسلام وارتياد القمر، شرف العفاف، هل يجوز للمقيم الصحيح أن يفطر في رمضان ويفدي، المشكاة في كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، أوضح البحث في إثبات البعث، المقاصد للنووي (علق عليه بإيجاز).

وله من المخطوط: كتاب في إعجاز القرآن وتفسير بعض آياته، نساء مؤمنات، الفتاوى الشرعية، شعره، طرائف ومعارف في الشعر والنثر(۱).

**محمد السعدي فرهود** (۱۳٤۲ - ۱۹۲۳ه؟ = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۱م) أديب علامة أزهري.



ولد في الزرقا بمحافظة دمياط، حصل على الدكتوراه في الأدب العربي الحديث، وعدة دبلومات: في التربية والصحافة وغيرهما، مدير المركز الثقافي العربي بالرباط، مدير إدارة الخطة بوزارة العلاقات الثقافية الخارجية، عميد كلية اللغة العربية بجامعة المنصورة، رئيس جامعة الأزهر، عضو المجالس القومية

(۱) كتاب «الداعية السلفي» المذكور، المجتمع ع٢٠١٥ (٣٩٦/٥/٢٦) ص٢٦، أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٢٦٣ (وفيه وفاته ١٤٠٠ه وهو خطأ).

المتخصصة، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، وجمعيات الصداقة بين مصر والدول الإسلامية، وترأس لجنة البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون.

وكتب في أدبه: محمد السعدي فرهود أديبًا وناقدًا/ أحمد محمد عبدالله (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر في شبين الكوم، 1279هـ).

ومن تآليفه: الاتجاهات الفنية في شعر عبدالرحمن شكري، اتجاهات النقد الأدبي العربي، أسرار البلاغة في التشبيه والتمثيل، الأسلوبية والبيان العربي (مع محمد عبدالمنعم خفاجي)، ابن زيدون وشعره، شذور الذهب لابن هشام (شرحه مع آخرين)، قضايا النقد الأدبي الحديث، ملهاة الشاعر أحمد شوقي: الست هدى، النبع الصافي، أحمد شوقي: الست هدى، النبع الصافي، الهدية السعدية شرح الأربعين النووية، في رحاب الهدي النبوي، عبدالله الندم: حياته وآثاره (دكتوراه). ومؤلفات أخرى له في رتكملة معجم المؤلفين)(۲).

محمد سعید إبراهیم فیاض (۱۳۳۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۳م) شاعر، إعلامی. عرف بدسعید فیاض».



ولد في بلدة أنصار بلبنان. احترف

(٢) الحركة العلمية في الأزهر ص ٣٤٦، ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٥٥، ٥٨٨ (عدد له فيه ٢٧ كتابًا)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٣٠٠، وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في مدينة لامو بكينيا من أصل

حضرمي، أخذ العلم عن عدد من شيوخ

مدرسة حضرموت والحرمين الشريفين.

أنشأ عددًا من المدارس والمعاهد الإسلامية

العربية. صاحب رحلات دعوية في أنحاء

إفريقيا، وأسلم على يديه عشرات الآلاف

في كينيا وتنزانيا وأوغندا. توفي يوم الأحد

له عدد من المؤلفات، منها: طيُّ المراحل في

محمد سعيد بن أحمد الجشي

(۱۳۳۸ - ۱۱۱۱ه = ۱۱۹۱ - ۱۹۳۸)

(تكملة معجم المؤلفين)

محمد سعید جامي (۲۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

يعرف بهفدسو» نسبة إلى قبيلة «فدس».

ولد بإقليم هرر الأرومي الإسلامي في شرق

إثيوبيا. درس على مشايخ، وبعد الحجِّ

مضى إلى المدينة المنورة فدرس هناك وتخرج

تاريخ السواحل، ديوان أشعار<sup>(٣)</sup>.

۲۳ صفر، ٦ يناير.

داعية تربوي.

الصحافة الأدبية، أشرف على أعماله الزراعية، انتقل إلى السعودية وعمل في وزارة الإعلام، أعدَّ الكثير من البرامج لإذاعة جدَّة، وكتب في الصحافة هناك، وله أناشيد وطنية

أشهرها «بالادي

بلادي منار الهدي». وظلَّ يكتب على مدى (١٦) سنة قصيدة احتفال الحج في مني. انتقل إلى لندن منذ عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م) وعاش في عزلة اختيارية يكرِّسها للتأمل والكتابة. وتوفي دماغيًا (سريريًا) منذ عام ۱٤۲۰هـ. ومن شعره:

قيل لي مابك انطويت على الصم تِ كئيبَ الرؤى خفيض الجناح وبعينيك من طوافِ المآسي له بن شقائك الفضَّاح إلى أن قال:

أيها اللائمون طيرًا جريحًا

أمطرته السهامُ من كل ناح

لا تلوموهُ إن شجا بعد شدو وتخلُّى عن رقة التصداح

فلقد شكّ المعاناة مغنا

هُ وثارت عليه هوجُ الرياح

لو بلوتم بعض الذي مرَّ فيه

بيـن ظلـمٍ وشامتين ولاحي لعذرتم عزوف عن بعيد

وقريب وتركه كل ساح

قانعًا بالسكون بعــد هلـوع

لائذًا بالفرار بعد الطماح

له ثلاثة دواوين شعر: براعم، عبير، هتاف الوجدان.

وثلاثة أعمال أخرى تتضمن عددًا من

أنتَ مَعْنَايُ كُلُّمَا هُزِّنْ لُوجِدْ .. وهَا جُالظُّمُا مديرًا وإي فانغض لنبح عن نبنكت وفرخ وكلفن من موقب المحتار أَيُّ طُعُولُعِيشَ فَحَابِدَ الْخُرْنِ بِعِيدًا مِن روضي وهُزار أَيْ مَتَى لَا كُونَ غَيرُ صُبِّ أَنَا خِيدٍ مِيمٌ أَنتُ إِطَارِي أي لحن بَغْرُوالوجودَ إِذَالم تَكُثُ رَجْعُ الْإِيرَاعِ فِي قِيثَارِي ابن سیان الغی ۱۸۹۹م ۱۳۰۰ - معیدفیّانی "لا انتاما الكامل: محدسعيد بن المرهب ويا مي العلي ج

محمد سعيد فياض (خطه وتوقيعه)

المقالات والقصص الوجدانية والاجتماعية، منها: صور متحركة، على دروب الحياة. وكان يعمل قبل وفاته على إنحاز كتاب «ابن الأفنـدي»<sup>(۱)</sup>.

محمد سعيد أحمد (1771 - 1.31a = 1.11 - 1119) مدرِّس شاعر خطّاط.

ولد في القاهرة، تخرَّج في مدرسة دار العلوم، وحصل على دبلوم الخطِّ العربي، ثم التخصص، ودرَّس في عدة مناطق، إلى جانب عمله في الخطِّ ورسم اللوحات الخطية. له قصائد منشورة، ومقالات في الخطِّ العربي والأدب والشعر، وكان له مقال ثابت في «الأحبار» تحت عنوان: يقولون والصواب أن يقولوا.

وله كتب مطبوعة، منها: الشعاع، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة

ومن المخطوط: المعلمون الشعراء(٢).

محمد بن سعيد البيض (1171 - 3731 = 1781 - 71.74)

في كلية اللغة العربية بالحامعة الإسلامية، ثم تحرد للعمل الإسلامي، وقد هاجر إلى الصومال أيام الحكم الشيوعي في إثيوبيا، وفي المنطقة الشمالية منها «هرجيسة» أسس مدرسة إسلامية أهلية يتعلم فيها أبناء اللاجئين الأوروميين، إضافة إلى قيامه بشؤون الدعوة في مخيمات اللاجئين ومساجد المدينة. وعند بدء المشكلات

(٣) حضرموت برس ٢٠١٣/١/٩م، ومثله في موقع (هنا المكلا)، وإضافات من الفيس بوك.

(١) عكاظ ٢١/٨/٢١هـ، معجم البابطين ٢/٨٨٠.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

السياسية في الصومال اضطرً للخروج إلى مقديشو، وأسّس مع مجموعة من طلبة العلم «معهد التوعية الإسلامية وتعليم اللغة العربية»، فكان يدرِّس التفسير والعلوم الشرعية الأخرى، مع التدريس في المساجد ومحاضرات في التجمعات والمناسبات، وكان يفضح مخططات اليهود والنصارى وما يحيكونه ضدَّ الإسلام والمسلمين. واشتدَّت للوطأة على الدعاة في الصومال بعد الوطأة على الدعاة في الصومال بعد أحداث (١١ سبتمبر)، فدبروا له عملية اغتيال في جنح الليل، فقامت مجموعة مسلحة بقتله بعد أن أمَّ الناس في صلاة العشاء بمسجده. رحمه الله(١).

**محمد سعید جرادة** (۱۳٤٦ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۱م) شاعر.



ولد في مدينة الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن. مات والده وهو طفل، نشأ في كنف خاله وكان محبًا للأدب، أحبً الشعر ونظمه صغيرًا، وكان ثائرًا على الأوضاع، درَّس المرحلة الابتدائية (٢٥) عامًا، وعيِّن مديرًا لمدرسة «النهضة العربية»، وعمل مستشارًا ثقافيًا في إثيوبيا، رفد الأدب في اليمن بالكثير من الأعمال والقصائد الشعرية الوطنية والعاطفية، ومثل بلده في مؤتمرات أدبية. وله دراسات وقصائد عديدة. توفي في أديس أبابا في ٢ رجب،

لليمن حبي، وجه صنعاء، من الوجدان، وحي الوطن، قصائد لم تنشر (جمعه عبده سعيد الصوفي)، أرض القرآن، فردوس القرآن، وحي البردة.

وله أيضًا: الثقافة والأدب في اليمن عبر العصور (٢ج)، أعلام من الأدب العربي<sup>(٢)</sup>.

محمد سعید بن حسن کمال (۱۳۳۵ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) تربوي، ناشر، کاتب.



ولد بالطائف، حصل من مدرستها على الشهادة الابتدائية، تابع دراسته في حلقات المساجد، من شيوخه محمد نوري المارديني، وابن مانع، وعبدالله بن حسن آل الشيخ. درَّس في مدرسة الطائف وصار مديرًا لها، كما درَّس في مدرسة الأمراء النموذجية. عضو مؤسّس للنادي الأدبى ونائب رئيسها، عضو إداري في إدارة العيون والآبار بالطائف، وكيل الغرفة التجارية فيها. تفرغ من بعد لمكتبة المعارف التي أسَّسها عام ١٣٦٧ه وقام بنشر مجموعة من الكتب الشرعية والتراثية والأدبية تزيد عنه (٢٥٠) كتابًا. توفي يوم ١٩ ذي القعدة، ٧ أبريل. من عناوين كتبه وتحقيقاته: تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف/ محمد بن عبدالعزيز بن فهد (تعليق (٢) معجم البلدان والقبائل اليمنية ٧/١، معجم الشعراء

(٢) معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢٠٧١، معجم الشعراء من العصر الجاهلي ٢٦/٥، موسوعة شعر الغناء اليمني ٢٠٩٨، موسوعة الألقاب اليمنية ٥٩٨/١، ورسمه بريشة شهاب السامعي من موقع منتديات نسائم عدن.

بالاشتراك مع محمد منصور الشقحاء)، الإنشاء في المراسلات والوثائق، أربعون حديثًا من رواية ابن تيمية ومن جمع المناظرات بين الفحول من علماء الإسلام وأعلامه، الطائف: جغرافيته – تاريخه – أنساب قبائله (جمعه له وعلق عليه سليمان بن صالح كمال)، مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب (جمع.)، الطائف في كتب لفورخين، مقدمة في نشأة الفقه الظاهري، تقويم البلدان، الأزهار النادية من أشعار البادية (جمع، ۲۰ جر)، النسابون ومؤلفاتهم البادية (جمع، ۲۰ جر)، النسابون ومؤلفاتهم ما فيه من مآخذ. وله كتب غيرها ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

محمد سعید بن حمدي النابلسي (۱۳۲۸ – ۱۹۲۸ هـ ۱۹۲۸ – ۲۰۱۳م) اقتصادي وزیر.

عُرف بسعيد النابلسي.



من مواليد مدينة يافا الفلسطينية. أجيز في الحقوق من جامعة دمشق، وحاز شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج تاون بواشنطن. عمل في البنك السوري، وحاضر في الجامعة السورية، وانتقل إلى الأردن فدرَّس في جامعتها، وعيِّن وزيرًا للاقتصاد الوطني عام ١٣٩٢ه (١٩٧٢م)، ومحافظًا

(٣) معجم المؤرخين السعوديين ص١٨٢، معجم المطبوعات العربية السعودية ٢٦٨/٢، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١٣١/٣، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٣٠، من أدباء الطائف المعاصرين ص٢٤٣، الفيصل ع ٢٠٠٠ العلماء والأدباء الوراقون ص٢٠٠.

للبنك المركزي الأردني لمدة (١٩) عامًا، وخبيرًا للتمويل الإنمائي في منظمة اليونيدو بالأمم المتحدة، ورئيسًا تنفيذيًا لمنظمة الأسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، وشارك في تأسيس منشآت تعليمية واقتصادية، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الخاصة، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ممثل الأردن في مجلس محافظي صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، عضو مجمع اللغة العربية الأردني. وكان «تقدميًا يساريًا»، توفي يوم الثلاثاء

كتبه: نحو نحضة اقتصادية شاملة (مع آخرين)، المصارف العربية بمواجهة الاستثمارات العربية في الخارج (مع آخرين، في بحوث مؤتمر لندن الذي نظمه اتحاد المصارف العربية)، مصادر الدخل المتعدد/ وروبرت ج. آلين (ترجمة)، التنمية الاقتصادية العربية والمتغيرات العالمية (حوار معه)، التطور التاريخي للجهاز المصرفي والمالي في الأردن(١).

محمد سعيد بن درويش الحمزاوي  $(7171-\lambda P71\alpha=\circ P\lambda 1-\lambda VP1\eta)$ نقيب الأشراف في بلاد الشام.



درس على علماء دمشق بعد أن حصّل دراسته الثانوية، ونال جملة إجازات من شيوخه. تولَّى نقابة الأشراف في شعبان

١٦ رمضان، ٢٣ يوليو (تموز).



(١) موسوعة أعلام فلسطين ١٣٩/٧، صحيفة الدستور ۲۰۱۳/۷/۲٤

١٣٦١هـ حتى وفاته. وكانت له مساهمة في الأعمال الوطنية، واشترك في تأسيس عدة شركات اقتصادية مساهمة، كما شغل عضوية عدد من الجالس الرسمية ورئاستها، وكان يتولَّى الخطابة إبان صحته في ذكري المولد النبوي وغيره من المناسبات الدينية، وفي عام ١٣٧٦ه أهدى ثلاثمائة مخطوط غين للمكتبة الظاهرية بدمشق، كما أهدى المتحف الوطني ٥٨ قطعة من الخطوط الرائعة.

له أبحاث ومقالات أدبية واجتماعية وإرشادية عديدة نُشرت في الصحف، وكان يخصُّ محلة التمدن الإسلامي بمقالاته. توفي يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الأول، ٧ آذار.

> هديراليستاذ لشيزياه إلالباد ص بعَيِلْرُاؤات محمده فيرا لحزا وكر

محمد سعيد الحمزاوي (خطه)

من مؤلفاته: رعاية الإسلام للمرأة في ضوء النصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف، وصيتان: نبع بردى؛ تغطية محرى بردى (ضمن: علم المياه الجارية في مدينة دمشق)<sup>(۲)</sup>.

محمد سعيد بن رمضان البوطي (V371 - 3731a = P781 - 71.79) عالم ومفكِّر إسلامي علَّامة.



ولادته في قرية «جيلكا» الواقعة في جزيرة

(٢) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٢٦٦، الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة ٨٨٠/٢، حصول التهاني

ابن عمر بتركيا (المعروفة عند الأكراد بجزيرة بوطان، وإليها نسبته). أقام والده في دمشق وعمره أربع سنوات. تعلم وتربَّى في كنف والده العالم، وفي مدرسة ابتدائية، ومنها التحق بجامع منجك، ثم بمعهد التوجيه الإسلامي عند الشيخ حسن حبنكة، واعتلى منبر الخطابة وعمره (١٧) عامًا، وأكمل دراساته الجامعية والعليا كلها في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، إضافة إلى دبلوم التربية في اللغة العربية من الأزهر أيضًا، ورسالته في الدكتوراه كانت في تخصص أصول الفقه (١٣٨٥هـ). عاد وعيِّن أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة دمشق، فعميدًا لها، وكان من أركان الكلية طوال عمله فيها، كما رأس قسم العقائد والأديان بما، وتولَّى إمامة الجامع الأموي وخطابته في عهد بشار الأسد، إضافة إلى رئاسة اتحاد علماء بلاد الشام. وكان عضوًا في مؤسّسة آل البيت للفكر الإسلامي بعمّان، وعضو الجلس الأعلى لأكاديمية أكسفورد، وأتقن لغته الأصلية (الكردية) إضافة إلى العربية والتركية، وألم باللغة الإنجليزية. وكان وجهًا مألوفًا على الساحة الإعلامية الإسلامية، وفي المنابر العلمية والتعليمية، ألقى دروسًا تعليمية وتربوية في أنواع العلوم الشرعية، على مدى عقود في مساجد دمشق وخاصة جامع سنجقدار، استفاد منها آلاف الناس، بل جيل كامل، بجميع فئاتهم ودرجاتهم العلمية، وحتى العامة، وتابع نشاطه الديني في الإذاعات والتلفزيونات والقنوات الفضائية، وحاصة في محالات العقيدة والتفسير والفكر الإسلامي عامة، وألقى محاضرات، وردَّ على شبهات، وجادل وناظر وصارع ولم يلن، إضافة إلى مشاركته وإسهامه في ندوات ومؤتمرات على مستوى العالم العربي والإسلامي عامة، وكتابة مقالات في الدوريات العربية. فلا ينكر فضله في نشر الثقافة الإسلامية

والردِّ على الشبهات على مستوى العالم الإسلامي، وكان له أثر واضح على تشكيل الثقافة الإسلامية واهتمامات الناس الدينية في المحتمع السوري خاصة، والمثقفون العلمانيون يعملون له ألف حساب، لسعة علمه وقوة حجته. وكان يردُّ على الشيعة والعلمانيين والشيوعيين والمستشرقين والقوميين وأمثالهم. وكان سنيًا أشعريًا شافعيًا، مدافعًا عن المذاهب الفقهية الأربعة. وقف في وجه الآراء السلفية، ونبذ العنف، ولم يتآلف مع جماعة الإحوان المسلمين، وماكان تابعًا لشيخ، ولا متعصبًا لطريقة صوفية، وإن بدا روح التصوف في ثقافته، وخاصة من خلال شرح الحكم العطائية مرات، بل كان شخصية إسلامية مستقلة، مهتمًا بالعلم ونشره، وكانت له مناظرة مشهورة مع الشيخ السلفي محمد ناصر الدين الألباني، نتج عنها انقسام كبير، شائك ومتحذر، بين فئتين من السلمين، أو تكريسه، هما فريقا السلفية والأشعرية، ألَّف إثرها كتابه «اللامذهبية أكبر بدعة تعدد الشريعة الإسلامية». وما كان من أهل السياسة، ولا عارفًا بخفاياها وأحابيلها ودهاليزها، ولكنه انغمس فيها بتصريحات له ومواقف لا تناسب مكانته العلمية، منجرًا بذلك إلى التوجهات الحكومية في عهد حافظ الأسد وابنه بشّار، فحطَّ هذا من مكانته وسمعته الطيبة، بل إلى نبذه وعداوته عند كثير من أهل العلم والفكر، فلم يبق محمود الوجهة حتى عند الأكراد، لأنه لم يكن في خطهم، بل مع سياسة الدولة، ولذلك تمجَّموا عليه وآذوه. وقد عرفت الدولة مكانة هذا الرجل عند الناس، ووزن كتاباته، وثقل جانبه العلمي، ونشاطه ودروسه وقوة حجَّته، فهيَّأت له جيشًا من المخابرات للإيقاع به وجرّه إلى صفّ الحكومة، فكانوا يحضرون دروسه ويجعلون أنفسهم تلامذة له، ويطلبه حافظ الأسد

إلى بيته، والتقى بأسرته لقاءات خاصة، منهم باسل وبشار، حتى طوِّق وشُدِّد عليه الخناق مما أُولِي من احترام وتقدير ومعروف من أكبر رأس في الدولة، فلانَ لهم، وبكي على حافظ الأسد لما مات! ومع ذلك كانت عاطفته قوية نحو الإسلام ومبادئه، فقد طلب تحقيق مشروعات علمية كثيرة استجاب لها الأسد، وخاصة المعاهد الشرعية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وما إليها، بل طلب منه أن يفرج عن جميع المساجين من الإخوان المسلمين إثر أحداث حماة المنكوبة، ولكنه جوبه بجواب الأسد أن أهالي المقتولين الذين فتكت بهم تفجيرات الإخوان لا يقبلون، ويقولون: هؤلاء قتلة أبنائنا عادوا!! وهو الذي فتك بأهالي سورية كلهم، وأكل خيراتهم وأطعمها مخابراته وجنوده المخلصين له. وكان يعرف بغض الشعب للأسد وحكومته، ولذلك ما كان يبوح بعلاقته معهم في أوائل عهده بهم، وعندما أنشئت مجلة (نهج الإسلام) الصادرة عن وزارة الأوقاف، وعليها صورة حافظ الأسد وأحيه (رفعت) ، كان له فيها مقال، فانتُقد نقدًا شديدًا من قبل محبيه، المتابعين لكتاباته ودروسه، فذكر أنه مقال قليم له أخذته منه هيئة التحرير، وما إلى ذلك من الأعذار. ثم تتالت مقالاته فيها. وكان يعرف مسلكه وخطورته، ويقول: إنني أعرف بأنني انجررت معهم، ولكن أعرف أيضًا بأن عقيدتي صافية لم تتأثر بشيء من هذه العلاقات. ثم إنه لم يعد يخفى على أحد ارتباطه بالدولة، فكان في فريق خاص مع المفتى، يطلعهم المخابرات على أسرار ما يجري بتلفيقات أمنية وإخبارية ماكرة حتى لا يصدِّقوا ما تقوله المعارضة، حيث بدا توجهه أكثر أثناء الثورة الشعبية على حكم بشار الأسد، الذي سلك مسلك أبيه في إذاقة الناس أنواع الذلِّ وألوان القهر، وتطبيق الحكم الطائفي

بكل أبعاده، والتوجه نحو إيران وما يسمى بحزب الله الشيعي في لبنان، وجعل حكم المواطنين كلهم إلى المخابرات، مع انتشار الفساد والجوع والبطالة ومنظومة التخلف بأبعاده، فكان المترجم له مع كل هذا في طرف الدولة، ويقول إن هؤلاء الذين قاموا بالثورة هم حثالة الناس، وأن الثورة «مؤامرة خارجية تقودها إسرائيل»، وأكبر منها! وتتابعت تصريحاته من هذا النوع بالوقوف مع الطاغية وأعوانه، حتى لجأ الناس إلى جمع كتبه في مدينة دير الزور وأحرقوها استنكارًا لمواقفه المنبوذة! وانتهى إلى أن قُتل في تفجير وهو يعطى درسًا في مسجد الإيمان بحى المزرعة في دمشق مع أكثر من (٤٠) آخرين وجرح ضعفهم، يوم الخميس ٩ جمادي الأولى، ٢١ آذار (مارس)، ولم يعرف مصدر هذا التفجير، وقد استنكرت المعارضة والنظام كذلك اغتياله، وتبادلا الاتهامات، كما استنكرت رابطة علماء السوريين الحادث، ودفن بجانب قبر السلطان صلاح الدين الأيوبي! وقد ظهرت صورته بعد مقتله في شريط فيديو، وتبيَّن أنه لم يُقتل في التفجير، ثم تقدَّم إليه شخص مباشرة وصار بينه وبين الكاميرا، ورجَّحت المعارضة ومحلِّلون كثيرون بأنه هو الذي أطلق النار عليه وقتله.. ربما لأنه عارض الحكومة ولم يتحمَّل ما تُوقِعه بالشعب.. ويكون بذلك خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا..

ومما كتب فيه مدحًا ونقدًا:

البوطي: الدعوة والجهاد والإسلام السياسي/ هشام عليوان، فادي الغوش.

شاهد على الإسلام والمسلمين: روائع أفكار محمد سعيد رمضان البوطي/ ريما محمد أنيس الحكيم.

أضواء على كتاب الجهاد في الإسلام لمحمد سعيد رمضان البوطي/ محمد عدنان سالم. محمد سعيد رمضان البوطي: بحوث

ومقالات مهداة/ إعداد ناصر الدين الأسد وآخرين.

#### بسامه الرحدالهم

لم يتج في أنداً قبّع عمل الأخ الذي وقفاً لله للالين هذا الكتاب ، وكني حدث له الكثرة التي دفعة إلا ما تتام به ، وأبّدته في الفائد التي تصد المعا .

خاسال أند ثعالم أندجنك له المؤية وألاج وأمل أندش هذا للمل الفائة المرهزة منك . كلا أماله عزوهل أنديكرتنا جمعا شخت الاخترص لوجم الكرم . ولحديد يتألفاليث

شر ماهادين المنعدة المناسبة ا

#### محمد سعيد رمضان البوطي (خطه وتوقيعه)

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الردِّ على جهالات الدكتور البوطي في كتابه «فقه السيرة»/ محمد ناصر الدين الألباني. سدنة هياكل الوهم: نقد العقل الفقهي: البوطى نموذجًا/ عبدالرزاق عيد.

المذهبية المتعصبة هي البدعة، أو بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة/ محمد عيد عباسي.

نقض أوهام الاتمام: نقض علوم الألباني والبوطي/ خالد السوسي.



محمد سعيد رمضان البوطي تولى إمامة وخطابة الجامع الأموي

مؤلفاته: أحسن الحديث: تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل (وصدر أيضًا بعنوان: من روائع القرآن)، الإسلام: ومشكلات الشباب، الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه وكيف نمارسه؟، الحِكم العطائية (شرح وتحليل)، السلفية: مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، ضوابط

المصلحة في الشريعة الإسلامية، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام (طبع طبعات عديدة، وهو من أفضل كتبه)، كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق، لا يأتيه الباطل: كشف لأباطيل يختلقها ويلصقها بعضهم بكتاب الله عزَّ وجلّ، اللامذهبية أخطر بدعة تحدد الشريعة الإسلامية، المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة، مع الناس: مشورات وفتاوی، مم وزین (ممو زین): قصة حبِّ نبت في الأرض وأينع في السماء/ صاغها شعرًا أحمد الخاني؛ نقلها إلى العربية وأقام بنيانها القصصى البوطي)، نقض أوهام المادية الجدلية: الديالكتيكية، يغالطونك إذ يقولون: أسلوب حواري يكشف عن مغالطات خطيرة في موضوعات هامة، البدايات: باكورة أعمالي الفكرية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد سعيد بن روحي الصواف (۱۳٤٩ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سعید زکي توفیق (۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد سعید شکري (۱۳۷۱ – ۱۶۳۳ه = ۱۹۵۱ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

(۱) أعلام مبلعون ص۱٤٠، معجم المؤلفين السوريين ص۷۲، موسوعة أعلام سورية ۲۸۹/۱، الجزيرة نت ۱۹۲۲۲/۲۲۱ه، الموسوعة الحرة، ۲۰۱۳/۳/۲۲م، ومعلومات خاصة من مقربين له.

محمد سعید بن صالح العاني (۱۳۲۰ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۹۳م)



ولد في بغداد، وأصل أسرته من مدينة عانه. تعلم في المدرسة الراشدية، عمل مديرًا عامًا في ديوان مجلس الوزراء، وبرز شأنه الدعوي من خلال ارتباطه المبكر بدعوة الإخوان المسلمين، وكثرة اطلاعه على الكتب الإسلامية، وبعد إحالته على التقاعد تفرَّغ للنشاط الإسلامي، ولازم العلماء والأدباء، وحضر مجالسهم، وشارك في المناسبات الإسلامية، وسدَّ فراغًا في دار الإذاعة بتقديم البرامج الدينية، وأسهم في تأسيس بتقديم الدواع عن فلسطين، وكان من أبرز معية اللفاع عن فلسطين، وكان من أبرز فيها. توفي يوم الجمعة ١٥ رجب، ٨ كانون فيها. توفي يوم الجمعة ١٥ رجب، ٨ كانون

من تآليفه المطبوعة: الأجوبة المسكتة، القول الصحيح في تعيين الذبيح<sup>(٢)</sup>.

محمد سعید طاهر الغامدي (۱۳۵۱ - ۱۳۳۲ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

(۲) مما كتبه صادق الجميلي في جريدة دار السلام (الإلكترونية)، بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۳م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۱۹۰/۷، ومما كتبه غازي السامرائي في مجلة الرائد ع ۷۰ (۲۰۱۲/۳/۲م).

# محمد سعید العامودي (۱۳۲۳ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۵ - ۱۹۹۱م) کاتب، محرر صحفی.



ولد في مكة المكرمة. تخرج في مدرسة الفلاح. عمل في التجارة، وشغل عدة وظائف إدارية، منها رئاسة ديوان التحرير بمصلحة البريد والبرق العامة. وعمل في الإدارة العامة للحج، ورئاسة تحرير محلة الحج حتى عام ١٣٩١هـ، إضافة إلى إدارة ورئاسة تحرير مجلة رابطة العالم الإسلامي، إلى أن تقاعد عنها في سنة ١٣٩٨ه، كما أشرف على رئاسة تحرير جريدة صوت الحجاز لمدة قصيرة، واختير عضوًا بمجلس الشورى، وكان من الأعضاء المؤسّسين في لجنة مشروع القرش، ولجنة النشر والتأليف، ولجنة نشر مخطوطات التواريخ الحجازية، ونشرت له مجلتا المقتطف والهلال المصريتان كثيرًا من إنتاجه، وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة مجلة الهلال المصرية عام ١٣٥٢هـ لأحسن قصيدة. وكان عضوًا في رابطة الأدب الحديث بالقاهرة، وشارك بكتاباته في أغلب الصحف والجلات المحلية، وفي بعض المحلات والإذاعات الأجنبية. وقد عُرف بإتقانه في مراجعة الكتب، وجمع عمله هذا في ثلاثة أجزاء، وصدرت بعنوان: «من حديث الكتب».



محمد سعيد العامودي (خطه)



محمد سعيد العامودي رأس تحرير مجلة (الحج)

ومن آثاره العلمية: رامز وقصص أحرى، رؤوس الأقلام، من رباعياتي، قصائد منسيَّة، قل الحقّ، المختصر من كتاب نشر النَّور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر/ عبدالله مرداد أبو الخير (اختصار وترتيب بالاشتراك مع أحمد على، ٢مج)، من أوراقي، من تاريخنا، من حديث الكتب (٣ ج)(١).

# محمد سعيد عبدالرحمن الأعظمي (١٣٠١ - ١٩٨٢ - ١٩٨٨ ) (تكملة معجم المؤلفين)

# محمد سعيد عبدالفتاح (٠٠٠ - ١٤٣٥ه = ٠٠٠ - ٢٠١٣م) أستاذ إدارة الأعمال.

من مصر. حاز شهادة الماجستير (١٣٧٦هـ)، فالدكتوراه (١٣٧٨هـ) ١٩٥٨م) من قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية، ثم كان أستاذ إدارة الأعمال بالكلية نفسها، ورئيسًا للجامعة. توفي يوم السبت ١٨ صفر، ٢١

(۱) أخبار العالم الإسلامي ع ١٢٠٥ (١/١/١/١ هه)، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١٥٩١، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢/٣٢١، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص٨٨، أدباء سعوديون ص٣٤٢، البعث المسلامي مج ٣٦ ع٤ ص ١٠٠، الحرس الوطني س١٥ ع ١٨١ (شعبان ١٤١٤هـ)، الفيصل س ١٧ ع ٢٠٠ (صفر ١٤١٤هـ)، أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر والخامس عشر ٤/٣٢، دليل الكاتب السعودي ص ٣٣١، رسائل المحارم ص ١٤٠، هوية الكاتب المكي ص١٥٣، معجم المطبوعات العربية: السعودية ٢/٣٧٠.

كتبه المطبوعة: الإدارة العامة، إدارة المبيعات، إدارة المشتريات، والمخازن، التسويق، مداخل التسويق. ورسالته في الماجستير: التصنيع في مصر: تطوره – إمكاناته – توجيهه.

وفي الدكتوراه: توجيه الصناعة في الجمهورية العربية المتحدة.

# محمد سعید العشماوي (۱۳۵۱ - ۱۹۳۵ = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۳م) مستشار قانوني علماني.



من مصر. تخرَّج في كلية الحقوق، وحاضر في أصول الدين والشريعة بالجامعة الأمريكية وجامعات أجنبية، إضافة إلى معهد الدراسات الشرقية بروسيا، كما عمل في القضاء بمحاكم القاهرة والإسكندرية، وارتقى في مناصبها حتى أصبح رئيساً لحكمة أمن الدولة العليا، ورئيساً لحكمة الجنايات. وكان ذا فكر منحرف، يقول بفصل الدين عن الدولة، ولا يرى الحكم بشريعة الله، ويستغلُّ الفرص ليتجنَّى على الشريعة ويورد عليه الشبهات والشكوك والأقوال الشاذة والتأويلات الباطلة، ومعظم جهوده ومؤلفاته تدور حول هذا، وعُرف بذلك على مستوى العالم العربي، فقد كان من أكبر المناوئين لتطبيق الشريعة الإسلامية بمصر، ومعادياً لجماعة الإخوان المسلمين لأنهم دعاة إلى تطبيق الشريعة. ومن انحرافاته: إسقاط حدِّ شرب الخمر، وزعمه أن تطبيق الشريعة تفتيت لوحدة الشعب، وأن الزواج عقد مدنى لا ديني، وأن لابدَّ من تقييده بواحدة، وكذا إسقاطه

حدً الردة، وقوله إن تاريخ الإسلام قمعي دموي، وأن الغالب على اعتناق الإسلام اليوم إسلام البداوة لا إسلام الحضارة! وصوّر الخلافة الإسلامية بأبشع صورة، وأشار إلى عدم ضرورتما! وطعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وزعم أن أحكام الشريعة في المعاملات مؤقتة لا مؤبدة. وقد تبنى الفكر العلماني وروَّج له، كما تبتى لفكر العلماني وروَّج له، كما تبتى يكفّر اليهود والنصارى، بل زعم نجاتهم يكفّر اليهود والنصارى، بل زعم نجاتهم مساء الثلاثاء الثاني من شهر محرم، ه

ومما نُقد به: قراءة نقدية في فكر محمد سعيد عشماوي والرد على افتراءاته عمر عبدالله كامل.

كما ردَّ الشيخ محمد متولي الشعراوي على كتابه «الخلافة الإسلامية» وصدر ردُّه في كتاب: الأنوار الكاشفة لما في كتاب العشماوي من الخطأ والتضليل والجازفة. كتبه: الإسلام السياسي، أصول الشريعة، تاريخ الوجودية في الفكر البشري، جوهر الإسلام، حصاد العقل في اتجاهات المصير الإنساني، حقيقة الحجاب وحجية الحديث، الخلافة الإسلامية، الربا والفائدة في الإسلام، رسالة الوجود (صدرت الطبقة الأولى بعنوان: أنا الوجود)، الشريعة الإسلامية والقانون المصري، ضمير العصر: خلاصات عن الفكر الديني، العقل في خلاصات عن الفكر الديني، العقل في الإسلام، مصر والحملة الفرنسية (ا).



ولد في حيبوتي لأبوين يمنيين من بلاد الحجرية. نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون بباريس، ودبلوم من معهد التطور الاقتصادي التابع لجامعة باريس. عمل بعد سقوط النظام الملكي مستشارًا لجلس الوزراء، ومديرًا عامًا للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، ثم تعيَّن وزيرًا للاقتصاد، ونائبًا لرئيس الوزراء، ومندوبًا دائمًا لليمن لدى الأمم المتحدة، وفي عام ١٤٠٥ه عمل رئيسًا للوزراء، ووزيرًا للتطوير، ورئيسًا للمؤسسة المركزية للتخطيط، كما عمل وزيرًا للصناعة، ورئيسًا لعدد من اللجان الوزارية، ووزيرًا للنفط والثروات المعدنية. وكتب مقالات ودراسات اقتصادية وسياسية نشرت في محلات محلية ووطنية ودولية، وتوفي في ١٨ شوال، ۲۰ أكتوبر.

وله عدة كتب، هي: التخلف الاقتصادي والاجتماعي في اليمن: أبعاد الثورة اليمنية (نُشر في الجزائر)، التطورات الاقتصادية في المجتمع اليمني: الأبعاد الصحيحة للثورة اليمنية (صدر بالعربية والفرنسية)، الصناعة في فرنسا (صدر في باريس)، المشروع الاقتصادي في السعودية (صدر كذلك في باريس)، التجارة الفرنسية(٢).

محمد سعيد عفيفي (١٣٥٢ – ١٤٣٠ هـ = ١٩٥٢ – ٢٠٠٩م) مخرج وممثل مسرحي.

مع فرقة الشبيبة الوطنية، وأخرج فيما بعد العديد من الأعمال المسرحية، ومثّل في البعض منها، وشارك في أعمال سينمائية، وعُرف بمنحه أدوارًا للمكفوفين في مسرحياته، كما عمل أستاذًا للمسرح، ومديرًا للمسرح البلدي بالجديدة، وكان عمن أسس المسرح المغربي، وأنشأ مسرح جرادة بالمغرب الشرقي، وساهم في إدخال التمثيل إلى التلفزيون، وشارك في مجموعة من الأعمال بباريس، وتخرّج عليه العديد من رجالات المسرح(٣).

ولد في الدار البيضاء، بدأ مساره الفني

# محمد سعید علی صفوت (۱۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد سعید العوضي (۱۳۶۱ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۱م) کاتب محام.



من السعودية. تلقًى علومه في مدرسة الفلاح بجدة، ثم في كلية التجارة بالجامعة الأمريكية في بيروت، أول سعودي حصل على الدكتوراه من أمريكا عن رسالته «الثقافة في الشريعة الإسلامية وأحكامها».

(۲) موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية
 ٤٠٤. وصورته من موقع المعرفة.

محمد سعيد العطار

(0371 - 1731a = V781 - 0 . . Ya)

رجل اقتصاد ودولة.

ثم كان محاميًا شرعيًا وقانونيًا. مات في شهر رجب.

له: أحاديث، مشاكل الأقليات وكيفية علاجها، ومقالات في صحف ومجلات لم تجمع.

# محمد سعید فخرو (۱۳۲۶ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۶۶ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

**محمد سعید فرهود** (۱۳۵۹ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۰م) اقتصادی.



من مدينة حلب. درس الحقوق ثم الاقتصاد من وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة في اختصاص العلوم المالية والتشريع الضريبي، وعمل أستاذًا فوكيلًا في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، ثم عميدًا لكلية الحقوق، فرئيسًا لجامعة حلب، وأعير للعمل في معهد الإدارة بالرياض، وفي جامعة الكويت. وهو الذي أنشأ التعليم المفتوح في الحقوق بحلب، وتبرع بمكتبته كاملة للكلية، وشارك في مؤتمرات عديدة، وكتب مقالات. وكان تخصصه العام: الاقتصاد والتخطيط وكان تخصصه العام: العلوم المالية والتشريع الضريبي. توفي يوم الأربعاء ٢٠ ذي القعدة، المتصرين الأول.

له بحوث عديدة في مجلة الحقوق (حامعة الكويت)، ومجلة بحوث حلب، ومجلة معهد الإدارة العامة الرياض.

ومما طبع له من الكتب: علم المالية العامة مع دراسات تطبيقية من المملكة العربية

السعودية، المالية العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية (لعله السابق)، نظام الزكاة وضريبة الدخل: دراسة نظامية محاسبية مقارنة (مع كمال حسين إبراهيم)، القانون التجاري: بري – بحري – جوي (مع محمود مرشحة)، مبادئ المالية العامة، التشريع الضريبي، السياسة الجمركية وأثرها على التنمية الاقتصادية

(ويلاحظ أن عنوان رسالته في الدكتوراه: السياسات الجمركية وأثرها في التنمية الاقتصادية مع دراسة خاصة عن سوريا)(١).

محمد سعيد القدال (١٣٥٤ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٨م) شيوعي، باحث في التاريخ.



من مواليد مدينة سنكات بالسودان. حاصل على شهادة الماجستير مرتين من أمريكا، والدكتوراه في تاريخ السودان الحديث من جامعة الخرطوم. عمل رئيسًا لشعبة التاريخ بمعهد المعلمين العالي، وسافر إلى عدن مدرسًا هناك، ثم كان أستاذًا في كلية الآداب بجامعة الخرطوم، ثم أبعد منها، وأعيد مرة أخرى، واعتقل عدَّة مرات، وأعيد مرة أخرى، واعتقل عدَّة مرات، ويت كان ناشطًا في الحزب الشيوعي، وقد نعاه الحزب بحرارة. وكتب في صحيفة (الميدان) كثيرًا.

وله كتب، هي: الإسلام والسياسة في السودان ١٩٥١ - ١٩٨٥م، تاريخ (١) موقع طلاب جامعة حلب ٢٠١٠/١٠/١٠م، موقع نقابة المحامين - فرع الرقة ٢٠١٠/١٠/١٠م، وموقع عالم

السودان الحديث ١٨٢٠ - ١٩٥٥م، حضرموت: إزاحة النقاب عن بعض غموضها/ ميولين وفيسمان (ترجمة وتعليق)، رحلة في جنوب شبه الجزيرة العربية/ فان درميولين (ترجمة وتعليق)، السلطان على بن صلاح القعيطى: نصف قرن من الصراع السياسي في حضرموت ١٨٩٨ - ١٩٤٨م (مع عبدالعزيز بن على القعيطي)، الإمام المهدي محمد أحمد بن عبدالله: لوحة لثائر سوداني، تاريخ الطريقة الختمية في السودان/ جون أوبرت فول (ترجمة)، دراسة أولية للقات/ التجاني الماحي (ترجمة وتعليق)، المهدية والحبشة، الحرب الحبشية السودانية (تحقيق بالمشاركة)، الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب ٢٥ مايو وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# محمد سعید کامل (۲۰۰۰ - ۲۰۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

# محمد سعید بن کامل العبّار (۱۳٤۷ - ۱٤۱۱ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۱م) ناشر إسلامی مهاجر.

ولد في داريا قرب دمشق، نال إجازة في العلوم الشرعية من الأزهر، عاد ودرَّس التربية الإسلامية في مدارس دمشق، انتسب إلى «الاتحاد القومي» الذي كان يتزعمه عبدالحميد السراح، وعيِّن عضوًا في مجلس الأمة، وكان يتمثل الأفكار الإسلامية، فاحتذبته الكتلة الإسلامية، وأسَّس معها جريدة «اللواء» فصدرت باسمه عام جريدة وكان هو مديرها، واستمرَّ في

(٢) السودان: السلطة والتراث/ أحمد إبراهيم أبو شوك 1٨٠/٢، معجم المؤلفين السودانين ٢٠٠/٣ (وفيه وفاته ٩٠٠٢٥)، موقع سودانيات (إثر وفاته)، موقع ديوان العرب ٢٠٠٨/١/٢٤)، موقع منتديات ابن السودان (نقلًا عن صحيفة الأحداث ع ١٠٠ (٢٠٠٨/١/١٣)، وفي مواضع أنه من مواليد الخرطوم.

إصدارها حتى عام ١٣٨٤هـ حيث تولَّى أمين الحافظ رئاسة الجمهورية فطورد الإسلاميون في سوريا ولوحقوا، واضطرَّ أكثرهم إلى مغادرة الوطن خفية، وسار هو إلى لبنان على الأقدام ليلًا، واستقرَّ في بيروت، وأسَّس (دار العربية للطباعة والنشر)، التي أولت عنايتها لنشر الكتب الإسلامية، ولم يسمح له بالعودة إلا عام ١٣٩٣هـ، ثم قفل راجعًا إلى بيروت، ومُنع من دخول سورية حتى وفاته. وقد اضطرَّ إلى ترك لبنان بعد دخول القوات السورية إليها، متنقلًا بين مصر وبلدان الخليج، وهو يدير عمله في طباعة ونشر الكتب، حتى توفي بمصر يوم ١٥ رمضان، ٣٠ آذار. وكانت له مقالات يومية في جريدته، لم بحمع(١).

محمد سعید کتانة (۱۳۶۶ - ۱۲۶۹ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۸م) مهندس زراعي.



من مدينة دهوك شمالي العراق، من التركمان. نال شهادة الدكتوراه من كلية الغابات بجامعة إستانبول، وأخرى في دراسات الأحواض المائية والحياة البرية من جامعة أوكسفورد بإنجلترا، من مؤسِّسي كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل، عميد الكلية، سكرتبر عام المجمع العلمي العراقي للبحوث العلمية. ترك العراق عام ١٣٩٧هـ وأصبح ممثل منظمة الأغذية والزراعة

(۱) تایخ داریا الکبری لمحمد حسام الدین الخطیب ۷۲۲/۲.

(الفاو) لمشروع الحزام الأخضر لدراسة المناطق الجافة شمالي إفريقية، خبير الشرق الأوسط في وزارة الطاقة التركية، خبير آسيا الوسطى في جمعية التعاون والتنمية التركية، من الشخصيات التركمانية القومية البارزة في العراق. توفي يوم ٢٩ شعبان، ٣١ آب (أغسطس).

شارك في كتاب: الموازنة المائية في العراق. وله من الكتب أيضًا: شطُّ العرب، الترك والعرب، ذكرياتي (بالتركية)، أشجار الغابات وغوها، دليل كلية الزراعة والغابات(٢٠).

# محمد سعيد الكحيل = محمد سعيد بن هاني الكحيل

محمد سعيد كوكي (۱۰۰۰ – ۱۶۳۱هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سعيد بن محمد جان الأفغاني (محمد سعيد بن محمد جان الأفغاني (م ١٩٢٧ - ١٩٢٧م) علَّمة مُحقِّق في اللغة العربية، باحث إسلامي . عُرف بسعيد الأفغاني.



ولد في دمشق، هاجر والده من كشمير إلى بلاد الشام وسكن دمشق. ودعاه الناس بالأفغاني وما هو من الأفغان. تعلم في مدارس دمشق، حصًل إجازة في اللغة العربية من الجامعة السورية، انتدب للتعليم

 (۲) موقع نحن التركمان ۲۰۰۸/۹/٦م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۱۹۱/۷، معجم المؤلفين العراقيين ۱۷۷/۳.

في المعهد العالى للمعلمين، ثم كان أستاذ علوم اللغة العربية بجامعة دمشق، فرئيسًا لقسم اللغة العربية، ثم عميدًا لكلية الآداب، إلى أن أحيل إلى التقاعد عام ١٣٨٩هـ. وكان عضوًا بعدة مجامع لغوية، وشارك في مؤتمرات خاصة باللغة العربية والنحو، ودرَّس في لبنان والأردن وليبيا والسعودية. وكانت له مكانة علمية في العالم العربي، قام بزيارات علمية إلى المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والعراق والسعودية. ولم يكن يستريح إلى نظام الاختلاط في التدريس الجامعي، فكان يجمع الطلاب في قاعة والطالبات في أخرى، إذا كان العدد كبيرًا يقتضي قسمهم إلى شعبتين، فإن كان العدد قليلًا كان يمنع جلوس الطلاب والطالبات معًا، وكان يلزم الطالبات بالجلوس في المقاعد الأمامية. وكان جريئًا في الحق، لا يخشى في ذلك لومة لائم، وكانت له مواقف محمودة في مقاومة المحتلِّ الفرنسي والمتعاونين معه. ويقول: إن على الإنسان أن يعمل وفق ما يملى عليه دينه ولا يبالي، فالرزق بيد الله، والأجل مكتوب، ولو كان قول الحقِّ سببًا في قطع الرزق لانقطع رزقي من زمن بعيد. وكان كما قال، يعيش كما يريد هو لاكما يريد الناس، ولا يجامل الآخرين في أمر لا يراه مناسبًا. وكانت علاقاته بالناس محدودة، مقتصرة على من يثق بدينهم واستقامتهم وفكرهم، ويعرف لكلِّ قدره، وكان العلامة الطنطاوي من أعزِّ أصدقائه منذ شبابه، ثم كان عديله. وكان يخاف الله ويرعى حدوده، حريصًا على صلاة الجماعة، بعيدًا عن المحرمات والشبهات في معاملاته المادية، ينكر على من يتساهل في ذلك من الناس. وكان عادلاً، يشهد بعلم بعض الرجال ومقدرتهم وإن كان ينكر سلوكهم واتجاههم، ومعوانًا على الخير، ينفق نصيبًا من دخله في سبيل الله مخفيًا، نصيرًا لدعاة الإسلام الذين كان يثق بهم، ويجلُّ

الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ولا سيما في زيارته إلى دمشق. توفي بمكة المكرمة مساء الثلاثاء (١٨) شباط (فبراير).

012 N/1/21 (190//// (190////



سعيد الأفغاني (خطه ثم خطه وتوقيعه)

ومماكتب فيه وفي علمه:

سعيد الأفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها/ مازن المبارك. - دمشق: دار القلم، ٢٢٣ ١ه.، ١٥٠ ص.

سعيد الأفغاني وجهوده في علم العربية/ يوسف الجوارنة .- إربد: مؤسسة حمادة للنشر، ١٤٢٩هـ، ٤١٣ص.

وصدر عدد خاص من مجلة «التراث العربي» ع ٩٢ (٢٠٠٣م). في جهوده اللغوية.

مؤلفاته وتحقيقاته: ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة وتحقيق)، الإسلام والمرأة، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، الإغراب في حدل الإعراب للأنباري (تحقيق)، الإفصاح في شرح مشكل الإعراب للفارقي (تحقيق، وهو نفسه: شرح الأبيات المشكلة)، تاريخ داريا للحولاني (تحقيق)، توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب للرماني (تحقيق)، حاضر اللغة العربية في الشام، حجَّة القراءات

لابن زنجلة (تحقيق)، في أصول النحو، لمع الأدلة في أصول النحو (للأنباري تحقيق)، المفاضلة بين الصحابة للزركشي (تحقيق)، ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل/ لابن حزم (تحقيق)، الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها. وله كتب أخرى ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد سعيد بن محمد حسن الهندي (١٩٤٤ - ١٠٤٠ هـ = ١٩٢٥ - ١٩٨٢م)

إذاعي أديب.



من طرابلس الشام. حصل على الشهادة النانوية في الشريعة الإسلامية، درَّس اللغة العربية وآدابها في معهد الفرير، ثم قدَّم وأخرج برامج في إذاعة الشرق الأدنى وصوت أمريكا وإذاعة البحرين، وحضر إلى السعودية عند افتتاح أول إذاعة بها سنة ١٣٦٨هـ، وهي إذاعة حدة، الوحيدة آنذاك، فعمل في قسم الإخراج أولًا، وكتب وصاغ مئات القصائد للإذاعة، وكان أول شاعر لها، حتى أطلق عليه شاعر الإذاعة. وأخرج وألف العديد من التمثيليات والسباعيات والمسلسلات، وله أناشيد وطنية وقصائد دينية ومناسبات، منها للحج، وأغان تغني بها كبار المطربين.

(۱) مجلة التراث العربي ع ۹۲ (عدد خاص به)، معجم المؤلفين السوريين ص ۳۷، الفيصل ع ۲۵، ص ۱۱، الموسوعة العربية والعدد الذي يليه ص ۹۸، وع ۱۱۸ (۱۱/۱۱/۱۱ هـ) المسورية ۲/۲۲ المجتمع ع ۱۲۲۳ (۱۲/۱۱/۱۱ هـ) ص ۲۰ و ع ۲۲۲۱ (۱۲۲۲/۲۱/۱۸) ص ۰۰، حصول التهاني ۱۸/۷.

وحاز على إخراج أكبر برنامج إذاعي أسري ديني استمرَّ أكثر من خمس سنوات، كان يذاع كلَّ صباح منذ سنة ١٣٨٥هـ، وهو برنامج «طريق النور» الذي بلغت حلقاته أكثر من (٢٠٠٠) حلقة. وبعد أن تجاوز السبعين حوِّل إلى قسم التنسيق. ومات في إجازة باليونان.

له قصائد منشورة، وطبع له ديوان: عطر الحروف، وله آخر مخطوط.

ومسرحيتان شعريتان: حسناء البادية، جميل بثينة (٢).

محمد سعید محمد سامی (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد سعید بن محمد سعید زهور عدي (۱۳۰۰ – ۱۲۰۰ ه = ۱۸۸۷ – ۱۹۸۰م) تربوي شاعر.



ولد في مدينة حماة. أخذ علومه عن العلماء وفي مدارس، وتعلم التركية والفارسية والفرنسية، اشتغل بالتدريس، وتولَّى رئاسة تحرير جريدة حلب الرسمية، كفَّ بصره، نشط ثقافيًا وسياسيًا، وقاد الحركة الوطنية مع زملاء له ضد العدوِّ المحتلِّ الفرنسي في مدينة حماة، وكتب مقالات في جريدة حلب داعيًا إلى الإصلاح والتحديث.

(۲) مما كتبه صالح المسند في منتدى أصدقاء الإذاعة
 (جمادى الآخرة ۱۶۲۹هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية،
 قرى ومدن لبنان ۷/۲۷۶. وصورته من منتدى قليم.

صدر فيه كتاب بعنوان: صورة رائد نحضوي من حماة: أوراق الشيخ محمد سعيد زهور وسيرته/ محمد نجاتي طيارة. - دمشق: دار التنوير، ٢٢٢ه.

وله: القول الوافي في العروض والقوافي، ليس في سورية شعوب بل شعب واحد (وهو كتاب ضخم ضمَّ عددًا من مقالاته)، تاريخ الأدب العربي (٢ج)، الأدب والقراءة (لطلاب الصف الخاص في دار المعلمين)(١).

محمد سعيد بن محمد أبو شعر ١٣٣٩ - ١٩٦١ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد سعید محمد عنتر** (۱۰۰۰ - ۱۳۹۸ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۷۸م) موسیقی کفیف.

من مصر. ولد كفيفًا. تخرَّج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم اتجه إلى تعلم الموسيقى، فدرس في معاهد متخصصة بالمراسلة، وأتقن عزف الناي التركي، فكان أشهر عازف فيه، وكان يجيد ستَّ لغات، وشارك في حفلات كثيرة، وقدَّم مؤلفات موسيقية شرقية وغربية، مات في ٥ صفر،

له رواية باللغة الإيطالية، ومجموعة قصصية، ومسرحيتان باللغة الإنجليزية (٢).

# محمد سعيد مراد = سعيد مراد

محمد بن سعید مراد (۱۳۳۸ - ۱۹۱۹ = ۱۹۱۹ - ۱۹۸۹م)

تربوي حقوقي سياسي. ولد في مدينة صفد بفلسطين، حصل على

... (١) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين السوريين ص.٣٤٦.

(٢) أهل الفن ص٨٥٠

إجازة في العلوم السياسية والاقتصادية من الجامعة الأمريكية ببيروت، وبعد لجوئه إلى سورية حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم درَّس في القدس، وعمل مديرًا للبنك العربي، ومفتشًا للغة الإنجليزية بالسعودية، ورئيسًا لاتحاد عمال فلسطين بصفد، ورئيسًا لوفد فلسطين إلى الأمم المتحدة عام ١٣٨٥ه لخمس سنوات.

وله مؤلفات، منها: الشعراء المكَّافيف، ديوان شعر.

وترجم عددًا من الكتب، منها: ما هو مستقبل فلسطين، توازن القوى الأعظم لإيفور خور، رحلة إلى القدس لكريس هانسل، مؤتمر أديس أبابا وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية لبطرس غالي<sup>(۱)</sup>.

محمد سعيد المسعود (١٣٢٥ - ١٩٢١هـ = ١٩٠٧ - ١٩٢١م)

عالم مفت.



ولد في منطقة الباب من أعمال حلب، درس على والده وآخرين، تخرَّج في المدرسة الخسروية، درَّس في بلدته، وأمَّ في الجامع الصغير، أُسندت إليه مهمة إفتاء البلدة بعد وفاة الشيخ أحمد النعساني. أسهم في تأسيس مدرسة شرعية مقرُّها الجامع الكبير، وسعى الميسة الإسلامية في الباب، وسعى إلى ترميم الجوامع القديمة، وبناء مساجد حديثة، وكان من أعضاء مؤتمر العلماء من أجل نصرة فلسطين الذي عقد في القدس

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية (وهو غير سعيد مراد)
 السابقة ترجمته).

محمد سعید مصطفی باعشن (۱۳۵۳ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۰م) کاتب صحفی تربوی منهجی.

ترك سجلات ضخمة من الفتاوى دوَّنها

سنة ١٣٥٥هـ.

خلال ٣٥ سنة<sup>(٤)</sup>!



من جدة. حصل على الثانوية من مدارس الفلاح، عمل في وزارة الداخلية بالرياض، ومحررًا رياضيًا في الصحف، ترأس تحريد جريدة «الأضواء» الأسبوعية، التي أسَّسها مع آخرين بتاريخ ١١/١١/١١٨، وكانت توقفت عند العدد ٨٠ (٢٠/١/١٢١٨)، وكتب في دوريات محلية ومصرية، وشارك في إصدار السلسلة الشهرية «كتاب في إصدار السلسلة الشهرية «كتاب الأضواء». ووقع بعض مقالاته باسم: أبو ممدوح، عطارد. ثم نزح إلى مصر واستقرً ممدوح، عطارد. ثم نزح إلى مصر واستقرً الحجة، ٢ أيار (مايو).

وله آثار علمية، معظمها مناهج دراسية، منها: تاريخ حياة جلالة الملك فيصل (للسادسة الابتدائية).

ومن مؤلفاته الأخرى: دراسات فكرية: العواد: أبعاد وملامح (مع عبدالحميد مشخص)، العواد وهؤلاء، ماذا قالوا عن العواد.

 وله كتب مدرسية ذكرت في (تكملة معجم الخليج العربي: حضارة وتاريخ، تبسيط المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

> محمد سعيد موسى المسلم (1371 - 31316 = 7791 - 39914) أديب باحث.



ولد في مدينة القطيف بالسعودية، غادرها إلى بغداد طلبًا لمزيد من العلم، التحق بأحد معاهدها لدراسة اللغة الإنجليزية، كما حصل على دبلوم في المحاسبة ومسك الدفاتر. مارس الأعمال الحرة، وعمل في أحد البنوك السعودية، ومارس العمل الصحفى في جريدة «الجمهورية» ببغداد، وترأس تحرير جريدة «أخبار الظهران» في أول صدورها، وكتب في الشعر والقصة والمقالة والتاريخ والنقد، ونشر نتاجه في صحف: الفرقان (الشيعية)، الكتاب، صوت البحر، الأديب، الثقافة، الآداب، العرب. وأسهم في الحياة الثقافية عبر مشاركاته المتعددة في الندوات والمحاضرات والملتقيات والمؤتمرات.

صدر فیه کتاب: ذکری مؤرخ وشاعر: محمد سعيد المسلم/ عبدالجشي وآخرون. وله مؤلفات مطبوعة، منها: ديوانه عندما تشرق الشمس، ساحل الذهب الأسود: دراسة تاريخية، القطيف، شغف الأحلام. إضافة إلى كتب (تحت الإعداد)، منها:

(۱) المدينة ع ۱۱۷۳۲ (۱۲/۲۱/۱۱۱۵هـ)، و ع ١١٧٢٣ (١١/١٢/١٢)، معجم الأدباء والكُتاب في السعودية ص ٢٩ (ط١)، معجم المؤلفين والكُتاب في السعودية ص١٣٥ (ط٢)، معجم الصحفيين في السعودية ٣٩٧/١ مع إضافات.

النحو العربي<sup>٢١)</sup>.

محمد سعيد بن موسى المنصوري (1071 - 1731 = 1771 - 117) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سعيد بن هاني الكحيل (١٣٥٣ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٣ - ٢٠١٢م) عالم عارف.



من مدينة حمص بسورية. أخذ عن علماء، وروى عن جمع من العلماء الأعلام في أنحاء العالم، تجاوزوا الثلاثمائة، وقد تفقّه على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وعمل إمامًا وخطيبًا بجامع خالد بن الوليد، وأخذ البيعة والإرشاد والتلقين ثم الخلافة الكبرى في الطريقة الشاذلية الدرقاوية من الشيخ عبدالرحمن الشاغوري (ت ١٤٢٥هـ). توفي يوم الثلاثاء ١٠ ذي القعدة، ٢٥ أيلول ٣٠).

محمد سعيد الهندي = محمد سعيد بن محمد حسن الهندي

محمد سعيد بن ياسين البريفكاني (نحو ١٣١٧ - ١٣٩٦ه = نحو ١٨٩٩ - ١٩٧٦م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣٦، الفيصل ع ٢١١ (محرم ١٤١٥هـ) ص١٣٥، آفاق الثقافة والتراث س٢ ع٦ (ربيع الآخر ١٤١٥هـ).

(٣) شبكة روض الرياحين ٢٠١٢/٤/١م، معجم المعاجم والمشيخات ٩٩/١.

محمد السقانجي (۱۳۵۷ - ۱۹۱۰ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۹۰م) كاتب صحفى، باحث ومنتج ومؤلف



من تونس. تعلم بجامع الزيتونة، ثم التحق بمدرسة التمثيل العربي، وعمل موظفًا بمصلحة المسرح في وزارة الثقافة، ثم صحفيًا محررًا بجريدة العمل حتى سنة ١٣٥٤هـ تاريخ تعيينه رئيسًا مساعدًا لجلة «الحياة الثقافية».

كتبه: الشابي بين شعراء عصره، الرشدية مدرسة الموسيقي والغناء العربي في تونس، فرقة مدينة تونس للمسرح، خميس ترنان، رواد التأليف المسرحي في تونس (بالاشتراك مع عز الدين المدني)(٤).

محمد سكري (PVT1 - TT31a = POP1 - 71.79) ناقد سينمائي.



من مواليد الدار البيضاء بالمغرب. عمل أستاذًا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في الدار البيضاء، وفي مؤسّسات ومعاهد أخرى. ولع بالسينما منذ انطلاقتها، وكتب لها وعنها حتى آخر حياته، وكان مهتمًا بالمسرح كذلك، وباحثًا سياسيًا أكاديميًا،

(٤) مشاهير التونسيين ص١١٥.

مدافعًا عن حرية الفنِّ والحداثة، أحد مؤسِّسي الجمعية المغربية لنقاد السينما، وعضو لعدة لجان تحكيم لمهرجانات مسرحية وطنية. توفي يوم الخميس الأول من ربيع الآخر، ٢٣ فبراير.

له مقالات ودراسات عديدة في الدوريات المغاربية، وكتب بالمشاركة(١).

محمد سلام أمزيان (۱۰۰۰ - ۱۹۱٦ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سلامة = محمد عبدالحليم سلامة

محمد سلامة = محمد النبوي سلامة

محمد سلامة آدم (۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن سلطان كلانتر (۱۳۳٦ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۹م) من علماء الشيعة ومدرسيها البارزين.



ولد في النجف. حضر الأبحاث العالية على أبي القاسم الخوئي وصدر البادكوبي. توسَّط لإنشاء جامعة النجف الدينية، ثم صار عميدها ومن مدرِّسيها، وأصدرت هذه

(۱) حريدة حيل نيوز الإلكترونية، مدونة جمال الحنوسي
 (۲۰۱۲/۲۲٦م)، أون مغاربية (۲۰۱۲/۲۳م)، موقع اتحاد كتاب المغرب (إثر وفاته).

الجامعة مجلة «دراسات إسلامية» فكتب فيها مقالات عديدة. توفي في ٢ رمضان، ٩ كانون الأول (ديسمبر).

ومما طبع له من الكتب: دراسات في أصول الفقه من بحث البادكوبي، البداء عند الشيعة، وقفية جامعة النجف، جامع السعادات للنراقي (٣ مج، تحقيق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الأول/ للشهيد الثاني (٨ مج، تحقيق)، المكاسب للأنصاري (١٢ مج، تحقيق)، تذكرة الفقهاء: كتاب البيع للحلي (تحقيق).

محمد سلطان نمنكاني (۱۳۲۰ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۷۷م) فقيه حنفي ناشر.



ولد في مدينة نمنكان، إحدى مدن جمهورية أوزبكستان. وفي عام ١٣٤٠ه رحل إلى المند والتحق بجامعة راندير، فدرس العلوم الدينية، وفي عام ١٣٤٥ه هاجر إلى المدينة المنبورة واستقرَّ بها. درَّس العلوم الشرعية للجالية الأوزبكية في المسجد النبوي الشريف، ودرَّس الفقه الحنفي بمدرسة العلوم الشرعية، ثم عيِّن أمينًا للمكتبة. وفي عام ١٣٥٠ه أسَّس «المكتبة العلمية»، وهي من أقدم المكتبات الخاصة بالكتب والنشر والتوزيع في السعودية.

(٢) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٦٩/٧ (وولادته في هذا المصدر ٢٦٩/٥)، المنتخب من أعلام الفكر ص٢١٥، معجم المؤلفين العراقيين ٢٣٣/٣، المنتخب من رجال الفكر ١٠٨٩/٣. وتأريخ وفاته من موقع الإمام الهادي (ومنه صورته). وترد وفاته في مصادر أخرى ٢٠٠٠م.

كورة ما لمولف الخصيلة الرساذ نا صرالديم الألهاني الكرم عند والخطائي فم المدنى معلمه المدنى معلمه

محمد سلطان نمنكاني (خطه)

وكانت اهتماماته بالكتب التاريخية والدينية، فبدأ في البحث عن المخطوطات القديمة الخاصة بتاريخ المدينة لطبعها ونشرها، وتمت طباعة العديد منها، مثل: وفاء الوفا للسمهودي، خلاصة الوفا للسمهودي، معالم دار الهجرة ليوسف عبدالرزاق، آثار المدينة للأنصاري، تحقيق النصرة للمراغي، التعريف للمطري<sup>(7)</sup>.

محمد سلمان (۱۳۶۱ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد سلمان حسن (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۰ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سلمان علي (۲۰۰۰ - ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سلمان الندوي = سلمان الندوي

محمد سلمان الهاجري (۱۳٤٤ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۵ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن سلمي وائل (۱۳۱۳ - ۱۶۰۳ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

 (٣) طبية وذكريات الأحبة ٨٣/١ مع إضافات من قبل أحد معارفه، حصول التهاني ٦١٩/٣.

محمد سليم بن أحمد جلال الدين (١٣٣٠ - ١٤٢٨ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٧م) عالم فقيه مجتهد.



من مواليد صيدا بلبنان. تخرَّج في الأزهر بمصر، وتقلد مناصب في محاكم لبنان الإسلامية، آخرها مفتي صيدا والجنوب، وكان من رجالها البارزين، تصدَّى للعدوان اليهودي... توفي مساء الجمعة ١٠ ربيع الآخر، ٢٧ نيسان (أبريل).

من كتبه: الزواج بين السائل والجيب، الزكاة بين السائل والجيب، الزكاة بين السائل والجيب، دليل الحاج والمعتمر، رسالة الجنائز. وله كتاب سجَّل فيه ذكرياته: تاريخ دراسته والمناصب التي شغلها، ومساجد صيدا، وحوادث لبنان، واغتيال المفتي حسن خالد رحمه الله، وعن الأوقاف.. ثم خلاصة ذكرياته، وعنوانها: والذكريات صدى السنين (۱).

## محمد سليم بن أحمد اللَّبَني (۱۳۰۰ - ۱۶۰۰ه = ۱۸۸۲ - ۱۹۸۰) قرئ.

ولد في دمشق. أخذ عن شيخ قراء الشام محمد سليم الحلواني، وجمع القراءات على أحمد الحلواني بعدة روايات، أسَّس مدرسة لتعليم القرآن الكريم والتجويد والخطّ، أمَّ ودرَّس وأقرأ نحوًا من ستين سنة، وتكسَّب من عمل يده. وكان رقيق القلب، جريئًا شجاعًا، قاتل الفرنسيين واشترك في معركة ميسلون. توفي بدمشق في ٢١ ربيع الأول،

(۱) صحيفة اللواء (موقع) ع ۱۱۹۷۵، وصيداويات، ومواقع أخرى.

۷ شباط<sup>(۲)</sup>.

محمد سليم بركات = محمد سليم بن محمد بركات

محمد بن سلیم بن رشوان (۱۳۳۹ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۵م) قدئ

ولد في قرية «أولاد علي» بمحافظة سوهاج في مصر، حفظ القرآن الكريم، وتلقَّى القراءات العشر الصغرى والكبرى ثم الشاذَّة في مسقط رأسه، وأتمَّ تحصيله العلمي في القاهرة، كما تعلم العلوم الشرعية والعربية، وحصل على شهادة بإمامة الصلاة، ومن شيوخه محمد إسماعيل الهمداني. أنشأ مقرأة (القطب)، وعيِّن شيخًا لها، ثم كان مفتشًا بلنطقة الجنوبية، وأنشأ قسم القراءات بلنطقة الجنوبية، وأنشأ قسم القراءات مساحد، وعضوًا في لجنة اختبارات أعضاء مساحد، وعضوًا في لجنة اختبارات أعضاء المقارئ. وله تلامذة تخرَّجوا عليه. مات في المقارئ.

محمد سليم فليفل (١٣١٧ - ١٤٠٦ه = ١٨٩٩ - ١٩٩٦م) ملحن. عميد موسيقى الأناشيد الوطنية في لبنان.



بعد دار المعلمين في بيروت التحق بالمدرسة الحربية في استانبول. عيِّن ضابطًا في الشرطة

(۲) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ، ٩٥٧/٢ منة الرحمن ص٢٢٤، إمتاع الفضلاء ١٦٧/٤ أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص١١٩ (وفيه ورد اسمه: سليم بن أحمد بن اللبني، ووفاته ١٨ كانون الثاني)، وذكر حفيد له أن تأريخ وفاته ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٩هـ، ١٨ شباط ١٩٧٩م. أفاده أيمن ذو الغني. (٣) إمتاع الفضلاء ١٧٣/٤.

اللبنانية، لحن مع أخيه محمد النشيد الأول «سوريا يا ذات المحد» وفي عام ١٩٢١هـ (سوريا يا ذات المحد» وفي عام ١٩٢١هـ الوطنية. ثم عينا أستاذين للموسيقى الأفراح في مدارس المعارف اللبنانية والمقاصد الإسلامية، وأسسا موسيقى «الدرك» اللبناني، و«البيت الموسيقي»، الذي غدا العسكرية اللبنانية من مآثرهما، وبرامج في الإذاعة، منذ ما قبل الاستقلال حتى في الإذاعة، منذ ما قبل الاستقلال حتى عشرات الأناشيد مع نوتاتها. ومن الأناشيد عشرات الأناشيد مع نوتاتها. ومن الأناشيد التي لحناها: «في سبيل المحد» للشاعر عمر أبو ريشة، و«موطني»، «الفدائي» للشاعر إبراهيم طوقان (أ).

محمد سليم بن كامل الزركلي (١٣٢٣ - ١٤٠٩ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٩م) شاعر إعلامي، تربوي إداري.



ولد في بعلبك قل أن تلحق بلبنان، من أبوين دمشقيين. تخرج في دار المعلمين بدمشق وعمل في التعليم، ثم عمل سكرتيرًا لجلس الوزراء، فمديرًا للسجل العام للموظفين. وقد اعتقل عام ١٣٤٠هـ وارتحل إلى شرقي الأردن بسبب علاقته بالثورة. انتدب مديرًا للإذاعة السورية التي أسسها عام ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م) لمدة ستة أشهر.

(٤) النهار ع ۱۹۲۲ (٥/٣/٢٨٩) وع ۱۹۲۹. (٨/٣/٢٨٩م).

وأذاع كثيرًا من الأحاديث فيها وفي محطة الشرق الأدنى. وهو الذي أسَّس كذلك معرض دمشق الدولي عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م)، فندب للعمل فيه بوظيفة مفتش عام، وحضر مؤتمرات ومهرجانات. وفي الشعر قال في حديث معه أجراه ملحق الثورة الأدبى بتاريخ ٢/٩ /١٩٧٦/١م: «أنا من أنصار القافية والوزن» ويبين رأيه في الشعر الحديث قائلًا: «هذا ليس شعرًا، لأنه خروج عن منطق الشعر العربي، والداعون إلى هذا الشعر إنما هم يعملون ضمن مخطط يستهدف إفساد الأدب والذوق واللغة والعقلية العربية...». وجميع شعر المترجم له من العمودي. وقد تغني طويلًا بدمشق، ومن قوله فيها، من ديوان «دنيا على الشام»:

يا روعة الشام أدواحًا مشعشعة

خضر المآزر خلابًا تناغيها عشقتها وخيار الناس في بلــد

زين الحواضر تفديه مذاكيها

دنیا مشی الجحد مزهوا بحاضرها وقد تطاول تباهًا بماضیها

توفي في ١٠ ذي القعدة، الموافق ١٣ حزيران (يونيو).

له ديوان مطبوع: دنيا على الشام، وديوان مخطوط: نفحات شامية، ومقالات «نفثات القلم» وكتاب رحلات (١).

محمد سليم بن محمد بركات (۱۳٤٩ - ۱۹۳۰ هـ ۱۹۳۰ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سليم بن محمد سعيد العثماني (محمد سليم بن محمد سعيد (1971 - 1974 - 1970) تربوي، كاتب إسلامي.

(۱) الموسوعة الموجزة ٦٦٦/٣، الموسوعة العربية (السورية) ١/٧٠٠، عالم الكتب مج ٢١٠٤ (ربيع الآخر

ولد بمكة المكرمة. تخرج في المدرسة الصولتية ثم درَّس فيها، وتولى إدارتها عام ١٣٥٧هـ حتى وفاته. تولاها بعد وفاة والده. اهتمَّ بالأدب والتاريخ خاصة، فكتب مقالات في ذلك في صحف حجازية، وأذاع منها في الإذاعة الهندية.



محمد سليم العثماني تولى إدارة المدرسة الصولتية حتى وفاته

وألف كتبًا، مثل: الأيام الخمسة للحج، مناجاة عرفة، دعاء الطواف، طواف الوداع، دعاء السعي، آثار الحرمين الشريفين، أقوال الصالحين، تاريخ مكة.

وله كتب أخرى بالأردية، ومما ترجم منها إلى العربية: أكبر مجاهد في التاريخ: الشيخ رحمت الله الهندي ١٨١٨ - ١٨٩٨م/ نشره وترجمه أحمد حجازي السقا(٢).

# محمد سليم النعيمي = سليم النعيمي

**محمد سليمان** (١٣٧٩ - ١٤٢٩ه = ١٩٥٩ - ٢٠٠٨م) ضابط مهندس عميد، رجل دولة. المستشار

الأمني للرئيس بشار الأسد.



 (۲) تشنیف الأسماع ص۲۳۱، معجم المعاجم ۲۲۲/۰، موسوعة أسبار ۲۰۰۳/۳.

من مواليد بلدة الدريكيش شرق طرطوس بسورية، خريج كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة دمشق، وبعد تخرجه التحق بدورة مهندس قيادي في الكلية الحربية وتخرج برتبة نقيب مهندس، تقرب من باسل الأسد آنذاك، الابن الأكبر للرئيس حافظ الأسد، ثم عيِّن ضابطًا مهندسًا قياديًا في الحرس الجمهوري بالكتيبة التي كان يرأسها باسل، وابتعث إلى الاتحاد السوفياتي لتطوير سلاح الدبابات بالحرس الجمهوري، ونال الدكتوراه في تطوير سلاح المدفعية، وبعد عودته تقلد منصب مدير مكتب باسل الأسد ومستشاره الخاص للشؤون العسكرية. وكان عضوًا في اللجنة العسكرية الخاصة لإدارة التسليح المختصة بشراء الأسلحة وتطويرها. وبعد مقتل باسل تسلم إدارة مكتب بشار الأسد الخاص، وأصبح يدير غرفة العمليات الخاصة به، التي تتعلق بنقل الضباط وتسريحهم ومتابعة شؤون الحيش والشؤون الأمنية، وأسس مكتبًا خاصًا بالتنسيق مع مكتب المعلومات التابع للقصر الجمهوري لمتابعة الوضع الداخلي، وكل ما يتعلق بالوزارات والمؤسسات الحزبية. وحلال وفاة الرئيس حافظ الأسد كان رئيس غرفة العمليات التي تدير الأجهزة الأمنية، والمسؤول الأول عن تعيين اللجنة المركزية وأعضاء القيادة القطرية في المؤتمر القطري لحزب البعث عام ٢٠٠٠م، ولاحقًا في المؤتمر القطري عام ٢٠٠٥م، ثم أسندت إليه كافة الملفات المتعلقة بالجيش، وألحقت له رئاسة الأركان ووزارة الدفاع التي أصبحت تحت إمرته مباشرة. وكان يدير من خلف الستار تعيينات الوزراء والمحافظين. كما تسلم رئاسة اللجنة النووية السورية. اغتيل بمدينة طرطوس في ظروف غامضة تكتمت عليها الحكومة، في ٣٠ رجب، ٢ آب (أغسطس)<sup>(۳)</sup>.

(٣) الموسوعة الحرة (ذو الحجة ١٤٢٩هـ)، مجلة التايم

محمد سليمان الأحمد (١٣٢٣ - ١٤٠١ه = ١٩٠٥ - ١٩٨١م) الشاعر المعروف ببدوي الجبل، ولقب أيضًا بشاعر العربية.



ولد في قرية «ريغا»، قرب اللاذقية في سورية. نظم الشعر وهو في الرابعة عشرة من عمره، وأتم دراسته الثانوية في مدينة (اللاذقية)، ثم درس الحقوق في جامعة دمشق، واضطر لترك الدراسة في غمرة النضال ضد الفرنسيين حيث غادر وطنه، وعاد خلسة ليناضل في صفوف «الكتلة الوطنية»، وأمضى حوالي أربع سنوات في سجون المحتلِّ الفرنسي. انتخب نائبًا قبل الاستقلال وبعده، وتولَّى وزارة الصحة، والاقتصاد، والدعاية والأنباء، وتنقل في عدة بلدان. اشتهر باسم «بدوي الجبل» مذكان فتى، عندما نظم قصيدة في رثاء المناضل الأيرلندي «مالك سويني» محافظ مدينة «كورك» الذي جعل احتجاجه على وجود الإنجليز في بلاده صيامًا حتى الموت، ونشرها آنذاك «يوسف العيسي» صاحب جريدة «ألف باء» مذيلة بتوقيع بدوي الجبل، ونشر أول ديوان له عام ۱۳۷۲هـ (۱۹۵۲م) بعنوان «البواكير». وكان عضوًا في الجحمع العلمي العربي بدمشق، وفي القاهرة أيضًا. يقول عن رأيه في الشعر الحر: «الشعر الحديث لا أحبه ولا أقرؤه ولا أسميه شعرًا، بل أسميه كتابة نثرية مبهمة وغامضة ومعقدة. أما القول بأن الشعر القديم كان يدور في فراغ فهذا الأمريكية ٢٠٠٨/٨/٧ نقلًا عن موقع أحرار سوريا بالتاريخ

الله آتب ما حدًا يا رجل و مالله ان تعيد على في عر علم الم غلد الله عر دفع الحربية و بدلك عده ولا استيشني شاعدا ولا استشن شعدا ولا في تدم والتاريخ والله والانتخاص

حَمَيْلًا لِكَ أَبَا عَبِدَاللَهِ أَمَارَةَ السَّمَدَ اللَّهُ عَلَى وَمِهِ عِبِينَ المَتِنِي . ومد هرااسك سنَّد في رومن تدما كمك ولي

تَسَعَ ، له بال البال ، بن الجنيدة بأسبرها . بد العبرية ما دالمندد



بدوي الجبل (خطه وتوقيعه)

غير صحيح، فهو قد رافق كل تطورات العصر، وإذا سلمنا أن الشعر القديم هو كذلك فالشعر الحديث لم يملأ هذا الفراغ، بل إنه انطلق من الفراغ وبقي في فراغ...». وكان قد أصيب إصابات بالغة قبل أعوام من وفاته، نتيجة الاعتداء عليه..(؟) وبقي غائبًا عن الوعي أكثر من شهر. وفي غائبًا عن الوعي أكثر من شهر. وفي العسكري بدمشق عاجزًا عن الحركة، العسكري بدمشق عاجزًا عن الحركة، ضعيف القدرة على معرفة زواره. ومما يذكر فعيف القدرة على معرفة زواره. ومما يذكر أنه كان جريبًا في بعض مواقفه، وله قصيدة في نكسة حزيران طارت شهرتها. توفي يوم الأربعاء ١٨ شوال، ١٨ آب (أغسطس).

بدوي الجبل شاعر العربية والعرب: دراسة/ أكرم جميل قنبس.

بدوي الجبل وإخاء أربعين سنة/ أكرم زعيتر.

بدوي الجبل عملاق الكلاسيكية المعاصرة/ هاني الخير.

القومية العربية في شعر بدوي الجبل/ جمال إسماعيل السامرائي (ماجستير - جامعة بغداد، ١٤٠٨هـ).

حكاية الشاعر بدوي الجبل – زهير المارديني (تحت الطبع).

الخصائص البلاغية في شعر بدوي الجبل/ أحمد أحمد متيوي (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر بالزقازيق، ١٤٢١هـ). الصراع والقلق في شعر بلدوي الجبل: البواعث والبعد الجمالي/ نادية ثبيت الشريف (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى، ١٤٢٨هـ).

شعر بدوي الجبل محمد

سليمان الأحمد / عبدالباسط عبدالرزاق بدر (رسالة ماجستير - جامعة القاهرة، ١٣٩٣هـ).

التصوف في شعر بدوي الجبل طارق عريفي (رسالة ماجستير- جامعة دمشق، بعد ١٤١٠هـ).

مظاهر التراث في شعر بدوي الجبل/ هدى أبو غنيمة (رسالة ماجستير - جامعة محمد الخامس، ٢٠٩١ه).

لغة الشعر عند بدوي الجبل/ عصام شرتح (رسالة ماجستير- جامعة حلب، ٢٣هـ).

وصدر شعره مطبوعًا في كتاب يحمل عنوان: ديوان بدوي الجبل.

وسبق أن أصدر أيضًا: ديوان البواكير.

وصدر كتاب بعنوان: بدوي الجبل محمد سليمان الأحمد: مختارات/ اختارها وقدم لها مدحت عكاشة.

بدوي الجبل: آثار وقصائد مجهولة/ هاشم عثمان(۱۰).

<sup>(</sup>۱) خصصت له جريدة النهار ملفًا خاصًا في العدد ۲۲۷ (۱) سبتمبر ۱۹۸۱م)، شعراء سورية ص٤٤، مشاهير وطرفاء القرن العشرين ص١٥٧، معجم أعلام المورد ص٩٦، النيصل ع٤٥ (ذو الحجة ١٤٠١هـ)، عالم الكتب مج ٢ ع ٣ ص٢٥١، المجتمع ع ٥٤٠ (١٠/١٠/٢٥ هـ) ص٥٥، رحالات في أمة: سورية ص٥٤، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٩٦، ديوان الشعر العربي ٢٥٣١، ديوان الشعر العربي ٢٥٣١، شعراء عرب معاصرون والأسماء المستعارة ص٥١، ١٧٤، شعراء عرب معاصرون

محمد بن سليمان الأشقر

(P371 - +731a = +781 - P++74)

ولد في بُرقة من قرى نابلس، الأخ الأكبر للأستاذ عمر. حصل على الثانوية من مدرسة الصلاحية بنابلس، ودرَّس في السعودية وتاجر فيها، ثم عمل أمينًا لمكتبة دار الإفتاء بها، وتخرَّج مع الفوج الأول بالكلية الشرعية، وتتلمذ على المفتى ابن بالكلية الشرعية، وتتلمذ على المفتى ابن وانتقل إلى الكويت ليتسلم أمانة مكتبة وزارة الأوقاف ١٢ عامًا، وتابع دراسته العليا في الأزهر وحصل منها على الدكتوراه، ثم كان

مع الفقهاء في مشروع «الموسوعة الفقهية» بالكويت، وشارك في لجنة الفتوى الشرعية

عضوًا من أعضائها، وعندما وقعت حرب الخليج عام ١٤١٠ه انتقل إلى الأردن،

واستقرَّ بعمَّان باحثًا ومؤلفًا، وشارك في

مؤتمرات وندوات فقهية للمنظمة الإسلامية

للعلوم الطبية بالكويت، ومجمع الفقه

الإسلامي بجدة، وغيرها. توفي يوم الأحد

وله مؤلفات عديدة، منها: زبدة التفسير

من فتح القدير، أبحاث اجتهادية في الفقه

الطبي، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

٢٧ ذي القعدة، ١٤ تشرين الثاني.

فقيه مجتهد مفسِّر.

# محمد سليمان أحمد الشَّندويلي (١٣١٥ - ١٩٧٨ م ١٨٩٥ م) مقرئ جليل.

من قرية شَندويل بمركز مراغة في محافظة سوهاج بصعيد مصر. حفظ القرآن الكريم وأحسر تجويده، وطلب العلم في الحامع

وخط جميل، حيث نسخ الكثير من المصاحف وأمّهات الكتب، وكتب إجازات بخطه لتلاميذه، يسوق فيها إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقرأ أكثر من (٣٠٠٠) شخص، وكان يُقرئ ثلاثة في آن واحد، ويصحّع لهم. عفيفًا،

# هسده إحازة سرواب حصمر ورسانساهنب

المناه المفيدي بعان والهده المراشوط والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والم

## أنموذج من إجازة الشندويلي لتلميذه محمد بن شحادة الغول برواية حفص عن عاصم، بخطه الحسن، عام ١٣٨٨هـ.

الأزهر، وتلقَّى القراءات العشر بطرقها عن العلامة محمد أحمد المغربي شيخ الإقراء بالأزهر، ومحمد على الحسين، وهمام قطب بن عبدالهادي. ثم جلس للإقراء واشتهر، وصار من أفذاذ عصره في الإقراء والتجويد، وعين شيخًا لمقارئ مسجد الحسين بالقاهرة، وكان دقيقًا في ضبط القراءات، متواترها وشاذها، وحججها وطرق تحريراتما، مع إحاطة بعلوم الرسم والضبط والفواصل،

عابدًا، يأبي أحد الأجرة على الإقراء، بل كان عمله حسبة. وصار له تلامدة كثر. وتوفي بالقاهرة (١٠)!



محمد سليمان الشندويلي عيِّن شبخًا لمقارئ مسجد الحسين بالقاهرة

(١) منة الرحمن ص٢٤٦، موقع الألوكة ٢٠١٣/٩/٣٠م

ودلالتها على الأحكام الشرعية، الفتيا ومناهج الإفتاء، الفهرسة الهجائية والترتيب المعجمي مع عناية خاصة بمشكلات

الفهرسة، القبس المنير مختصر تفسير ابن كثير، مدى الاحتجاج بالأحاديث النبوية

ص ٢٣٥، أدباء عرب معاصرون ص ١٤٠، موسوعة أعلام العرب المبلعين ١٩٧١، موسوعة بيت الحكمة ٢٧٦١، عدارف عن أنفسهم ١١/١.

في الشؤون الطبية والعلاجية.

ومن تحقيقاته: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة لخليل كيكلدي، حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحبلي، مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف، المستصفى من علم الأصول للغزالي. وله مؤلفات وتحقيقات أخرى مطبوعة ومخطوطة في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد بن سليمان البسّام (١٣٣٤ - ١٤٣١ه = ١٩١٦ - ٢٠١٠م) فقيه حنبلي.



من مواليد مدينة عنيزة بالسعودية. تعلُّم في الكتّاب، ولازم شيخه عبدالرحمن بن سعدي، واهتمَّ بالفقه والفرائض والنحو خاصة، ثم ألقى دروسًا دينية على الطلبة، وانتقل إلى مكة المكرمة ليعطي درسًا في الحديث من عمدة الأحكام بالمسجد الحرام، وآخر في الفقه من الروض المربع، كما درَّس الرحبية والنحو منذ عام ١٣٨٨ه. وتوفي ليلة السبت ٧ ذي الحجة. ومن تآليفه: إرشاد ذوي الأفهام إلى الاستدراك والتوضيح في تيسير العلام، التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب لابن سعدي (تحقيق)، كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي، نيل (١) موقع المترجم له (١/٢٨/ ٤٣٠/١هـ)، موسوعة أعلام فلسطين ١٤٢/٧، الجمتمع ع ١٨٧٨ (١١/٢١) ٢٠٠٩م) والعدد التالي، الإعلام بمن زار الكويت ص٢٢٨.

المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام، رسائل في نقد الاشتراكية، النصائح الذهبية: نصائح غالية وإرشادات سامية، التنبيهات اللطيفة لابن سعدي (تخريج أحاديث)، رسالة في الصلاة وبيان موضع تكبير الانتقال وغير ذلك، الإرشاد إلى إتمام بعض المناسك على هدي خير العباد، التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابن سعدي (تحقيق)، حاشية على الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية.

ومما ذكر له من مخطوط: الذخيرة في فضائل عشر رمضان الأخيرة، ترتيب لفتح الباري، فتوى في الثمار، رسالة في الردّ على محمد الصابوني. وغيرها من المطبوع والمخطوط في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد بن سليمان الجراح (١٣٢٢ - ١٤١٧ه = ١٩٠٤ - ١٩٩٦م) عالم مشارك، فقيه فرضى.

ولد في الكويت في بيت علم وفضل. طلب العلم الشرعي على مشايخ، منهم عبدالله الدحيان وعبدالوهاب الفارس وأحمد عطية الأثري. وكان حريصًا على الاستفادة من كلّ عالم يأتي إلى الكويت، وله مراسلات علمية مع علماء أفاضل، وتلامذة. أمَّ وخطب أكثر من خمسين عامًا. وكان متواضعًا، محبًا للعلم، يميل إلى الزهد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يشتغل بالعلم تحصيلًا وتوصيلًا، واشتهر. توفي يوم الخميس ١٥ جمادى الأولى، الموافق ٢٦ أيلول.

(۲) موسوعة أسبار ۱۰۰۸/۳ معجم الكُتاب والمؤلفين في السعودية ص١٨، موقع المترجم له (استفيد منه في صفر ٢٤٤٤هـ). وهذا جده (عبدالعزيز بن محمد)، فهو غير محمد بن سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان البسام.

فيلية الجمعة بدورا في المحادة المرافعة و الموافقة ما ١٩٥٧ م و ١٩٥٧ م و ١٩٥٧ م و ١٩٥٧ م و ١٩٥٠ م و ١١٥٠ م و ١٩٥٠ م و ١١٥٠ م و ١١٠ م و ١١٠

محمد بن سليمان الجراح (خطه)

صدر فيه كتاب: عالم الكويت وفقيهها وفرضيُّها الشيخ محمد بن سلمان آل جراح: سيرته ومراسلاته وآثاره العلمية/ وليد عبدالله المنيس (٥١٥ص).

له كتاب مخطوط في مكتبة الأوقاف بالكويت، هو تحقيق لكتاب «كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات» بالاشتراك مع عبدالوهاب الفارس، ومحمد بن سليمان المرشد، وورد مختصر من كلام الله تعالى وكلام سيد البشر. وله تعليقات على كتاب للدحيان بعنوان: مجالس رمضان الوعظية (صدر بعناية وتعليق ياسر بن إبراهيم المزروعي). وله أيضًا: تبصير القانع في الجمع بين شرحي ابن شطي وابن مانع على العقدية السفارينية وعليها بعض مانع على العقدية السفارينية وعليها بعض التصحيحات والحواشي (جمع وترتيب ياسر المرزوعي)(٣).

# محمد سليمان خليفة = محمد علي سليمان خليفة

(۲) علماء الكويت وأعلامها ص٠٥٠، معجم مصنفات المختلطة ١٢٢٧، البيان ع ١٠٧ ص١٢٦، المجتمع ١٢٢٢ (١٤٢٥/٥/١٥) ص٠٦، وع ١٢٢٢. (١٢٥/٥/١٠) الفرقان (الكويت) ع ٩٣ ص٤١، آخر لقاء مع ٢٠ عالما ومفكرًا إسلاميًا ص ٤٣، في السير والتراجم ص١٧١.

محمد سليمان فيضي (١٣٣٨ - ١٤٠٦ه = ١٩١٩ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن سليمان المليكي = امحمد بن سليمان...

# محمد سلیمان هدی (۲۰۰۰ - ۲۶۱۹ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

أستاذ وخبير اقتصادي عملي بحري. من مصر. أستاذ الاقتصاد البحري ورئيس مركز البحوث والاستشارات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لجامعة الدول العربية بالإسكندرية، مقيَّد بسجل الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة (الإنكتاد)، خبير النقل البحري بالحوار العربي الأوربي، عضو الجموعة الاستشارية الدولية للنقل البحري. مات في ٢٧ ربيع الآخر، ٣ أيار (مايو).

له بحوث عديدة في مجلة الأكاديمية المذكورة، وله كتب، منها: اقتصاديات النقل البحري، بحوث العمليات واتخاذ القرارات في مجال النقل البحري، بحوث العمليات وتطبيقاتها في قطاع النقل البحري، التأميم كأداة لتحقيق أهداف السياسة المالية في المجتمعات، الاشتراكية (رسالة ماحستير، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، المشروعات الاستثمارية لشركات الملاحة، المشروعات الاستثمارية لشركات الملاحة، والموانئ البحرية والمؤسسات، مناهج البحث والموانئ البحرية والمؤسسات وتطبيقاتها في قطاع النقل البحري.



## محمد سليمة = محمد محمد سليمة

محمد سمبو بن أبي بكر والي غوند (١٣٣٣ - ١٤١٥ه = ١٩١٤ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سمير جابر سرحان (۱۳٦٠ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۴۱ - ۲۰۰۱م) کاتب وناقد مسرحي. عُرف بـ«سمير سرحان».



ولد في القاهرة، حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي من جامعة إنديانا بأمريكا، أستاذ الأدب المذكور في جامعة القاهرة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بها، عميد معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، مدير تحرير محلة الجديد، رئيس تحرير مجلة المسرح، أمين لجنة المسرح بالمحلس الأعلى للثقافة، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكيل وزارة الثقافة، وأخيرًا مستشار وزير الثقافة، وتميَّز بتطوير معرض الكتاب الدولي. عمل أستاذًا زائرًا بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وزار بلدانًا عديدة. وقد تتلمذ على أدباء ونقاد، وجذبه المسرح فكتب فيه مترجمًا وناقدًا وتعرَّف من خلال ذلك على كبار الفنانين. وكتب كثيرًا في جريدة الأهرام. وكان ذا فكر

تغريبي متعال، علمانيًا، صاحب خلفية فكرية ماركسية، ذا انتماء شيوعي سابق، ينقد الفكر الإسلامي ومظاهره والاتحاهات الإصلاحية في ذلك بأنفة واستكبار. وكان كل همه «النهوض بالحركة المسرحية والنقدية» وما إلى ذلك من ثقافة تبتعد عن جوهر الإصلاح في المحتمع الإسلامي، بل وتؤثر فيه سلبًا بما يقدَّم فيه من كتابات أقلام مسمومة واتحاهات تغريبية.. وكان مدمنًا على التدحين، يقضى إجازته في باريس ويصفها بإعجاب لا يتصور، ويقول عن نفسه: «تأثرت كثيرًا بشكسبير عملاق الأدب الإنجليزي، وتشيخوف من الأدب الروسي، وأبسن من الأدب النرويجي، إلا أنني في أعمالي الدرامية قد اخترت لنفسى خطًا عربيًا مصريًا يحاول أن يستقى من التاريخ والأسطورة مصادر لتأكيد الشخصية القومية للأدب العربي، كما أنني أتبع في أعمالي النقدية أسلوب المدرسة التحليلية التي ترى وتدرس العمل الأدبي بوضعه كائنًا عضويًا يجب تحليله من داخله بناء ونسجًا». حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب قبل وفاته بأيام. مات يوم السبت (٥) جمادي الآخرة، الأول من تموز (يوليو).



سمير سرحان (خطه وتوقيعه)

صدر فيه كتاب: سمير سرحان من المقهى إلى المرثى/ مصطفى غنايم.

من عناوين كتبه وترجماته: إيفيتا: أحدث ما يعرض على مسارح عواصم العالم/ تيم

رايس (ترجمة)، البهلوانات/ توم ستوبارد (ترجمة)، البؤساء: مسرحية موسيقية/ فيكتور هوجو (ترجمة)، حكاية أولاد حارتنا (مع عبدالجليل شلبي ومحمود أمين العالم)، دراسات في الأدب المسرحي، صعود وانحياة: إمبراطورية الأخلاق، على مقهى الحياة: سيرة ذاتية، مسرح السبعينات: دراسات في المسرح الإنجليزي المعاصر، مصر بين الدولة الدينية والمدنية (المتناظرون محمد الخوالي وآخرون؛ أدار الحوار سمير سرحان)، الملك المعاصر، الكذب (مسرحية)، ملك يبحث عن وظيفة (مسرحية)، امرأة العزيز (مسرحية)، رحلة التنوير (مع محمد عنّايي). وله كتب غير ما ذكر أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد سمير بن ياقوت السهوي ( ۱۰۰۰ – ۱۶۲۹ هـ = ۲۰۰۸ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن سمينة (۲۰۰۰ - ۱٤٣٠ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) أديب عالم. هو محمد بن محمد العطوي بن سمينة.



من رجال الدعوة والتعليم بالجزائر، أستاذ الأدب العربي. ناصر دعاة الإصلاح ونشر أفكارهم وشرح أهدافهم وعرَّف بحم، ألقى

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ٧١٦/٢ الأهرام ع ٢٣٦٧٤ (٧/٦/٧٦) هـ) وأعداد تالية لـه، أعلام وأقزام ١٢١/٢ .

محاضرات في المجامع والملتقيات والندوات، وكتب مقالات وأبحاثًا في الجرائد والمحلات الوطنية والدولية.

وله كتب، منها: تكملة ديوان محمد العيد آل خليفة (جمع وتقديم)(٢).

محمد السنهوتي = محمد أحمد سالم

محمد السنوسي بن عمر التسليمي (٠٠٠ - ١٩٨٧ م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد السوسي** (۱۳٤٦ - ۱۶۲۰ه؟ = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۶م) وجه رياضي، سبًاح ماهر.

من دمشق. مارس الألعاب الرياضية، نال بطولة دمشق في السباحة، وصار بطلًا متميزًا في السباحة الطويلة، وعبر بحر المانش بين فرنسا وإنجلترا، رئيس الاتحاد السوري للسباحة، الأمين العام للاتحاد للاتحاد للسباحة، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للسباحة، مدير كثير من البطولات والدورات الرياضية العربية، مدير مسبح تشرين الدولي.

محمد بن سوقات (۱۳۵۱ - نحو ۱۶۲۷ه = ۱۹۳۲ - نحو ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

# محمد السويدي = محمد عبدالقادر السويدي

(۲) حريدة البصائر (موقع) الأثنين ١٤٣٠/٥/٩هـ.
 وإضافات.

(٣) الموسوعة العربية (السورية) ١١/٩٠١.

محمد سويرتي (١٣٦١ - ١٣٢١هـ = ١٩٤٢ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد السويسي** (۱۳۳۶ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۱۵ - ۲۰۰۷م) أستاذ تاريخ العلوم.



ولد في مدينة دار شعبان بولاية نابل التونسية، أحرز شهادة الدكتوراه في تاريخ العلوم من جامعة السوربون بباريس، درَّس العلوم في الجامعة الزيتونية، وأسهم في مناهجها، ثم كان أستاذًا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس، وألقى محاضرات في تاريخ العلوم والمصطلح العلمي عند المسلمين، وردَّ على المستشرقين في مفتريات لهم، وكان عضواً مؤسّساً لبيت الحكمة، وعضواً عاملاً في منتدى الفكر العربي بعمّان، وعضواً مراسلاً لمحمع اللغة العربية بدمشق، ومستشاراً في مسائل التعريب لدى الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية بجنيف، وعضو الاتحاد الإفريقي للرياضيات، عضو مؤسّس لجمعية تاريخ العلوم والفلسفة العربية بباريس. نشر مقالات وبحوثاً عديدة، كما نشر مواد في النشرة الفرنسية من دائرة المعارف الإسلامية، وعرَّب (١٤) باباً من الموسوعة المخصَّصة لتاريخ إفريقيا بإشراف المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم، وشارك في مؤتمرات وملتقيات علمية وثقافية على المستوى العربي والدولي (أكثر من ٥٠ ولادته في كفر طبلوها بمركز تلافي محافظة

المنوفية بمصر. حصل على الدكتوراه من

كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام

١٣٩٧هـ، ثم كان أستاذ العقيدة في كلية

الشريعة والقانون، ومن الدعاة البارزين،

وصاحب مشاركات تلفزيونية، وأشرف على

رسائل جامعية في جامعة أم القرى بمكة

المكرمة، فقد درَّس فيها وفي جامعة الملك

عبدالعزيز بالمدينة المنورة (كلية التربية)، وفي

كليتي التربية والعلوم بجامعة قناة السويس

بالإسماعيلية. وكان من أعلام العمل

الدعوي في مصر والعالم الإسلامي، جريمًا

في الحقِّ والدفاع عنه، واتخذ مواقف صريحة

أدخلته في معارك مع قيادات بالأزهر ووزارة

الأوقاف أيام حسني مبارك، وقد نشط في

تقديم برامج إذاعية ناجحة، كما أطلق قبل

وفاته حملة لنشر الحياء بالشارع المصري،

ردًا على ما تنشره وسائل الإعلام من زيِّ

المرأة الذي يخدش الحياء. وشارك في تدريب

الأئمة وفي مراكز الثقافة، وفي دورات معهد

الإذاعة والتلفزيون، ومعهد الدراسات

الإسلامية بالزمالك، وفي لجان الاختبار

بجائزة الملك فيصل الإسلامية، كما عمل

مستشارًا لوزير الأوقاف بمصر، وكان عضوًا

في الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي

لجنة اختبار قراء القرآن الكريم بالتلفزيون،

وشارك في مؤتمرات عالمية وملتقيات فكرية،

وتُرجمت كتب له إلى عدة لغات. توفي يوم

مؤتمراً). توفي يوم الجمعة ١١ شعبان، ٢٤ أوت (أغسطس).

وعنه: في ذكرى محمد سويسي/ بيت الحكمة.

كتبه وتحقيقاته: الرياضيات في اللغة العربية (رسالته في الدكتوراه بالفرنسية، دراسة ومعجم يضمُّ ١٩٤٢ مصطلحاً، كما أنحز نصُّها العربي، ونشرتا)، تلحيص أعمال الحساب لابن البنّاء المراكشي (تحقيق وتعليق ونقل إلى الفرنسية، دكتوراه تكميلية، نشرت)، الرسالة الألواحية المنسوبة إلى ابن سينا (تحقيق)، أدب العلماء، (٢ج)، اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية للمارديني (تحقيق)، بغية الطلاب شرح منية الحساب لابن غازي المكناسي في الحساب والجبر (تحقيق)، الأشكال المساحية لابن البنّاء (تحقيق)، شرح أشكال التأسيس للسمرقندي من قبل القاضى زاده الرومى (تحقيق)، زاد المسافر وقوت الحاضر لابن الحزار القيرواني (تحقيق مع ثلاثة آخرين)، كشف الأسرار عن علم حروف الغبار للقلصادي (تحقيق)، المدخل إلى أصول العلوم عند العرب، اللغة العربية في مواكبة التفكير العلمي، نماذج من التراث العلمي العربي، رسالة ابن البنّاء في الأعداد التامة والزائدة والناقصة والمتحابة، مزوّقات، أو فسيفساء من التراث العلمي بالأمس الغابر واليوم الحاضر (خ). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (١).



تخرَّج في الأكاديمية العسكرية بإيطاليا عام ۱۳۷۳هـ (۱۹۵۳م). رئیس مفتشي الشرطة، ثم كولونيل (قائد عدة سرايا) ونائب قائد الجيش الوطني الصومالي عند إنشائه عام ۱۳۸۰هـ (۱۹۲۰م)، ثم قائد، فجنرال. استولى على السلطة عنوة بالقوة العسكرية عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، وأسس الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي سنة ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م)، ورأس مجلس الثورة، وألغى جميع الأحزاب. بدأ ماركسيًا، وأعطى الاتحاد السوفيتي أكبر قاعدة بحرية على البحر الأحمر، هي قاعدة «هرر». وفي السنة نفسها خاض حربًا ضد أثيوبيا لإعادة إقليم أوغادين، وأعاد جزءًا كبيرًا منه، ثم تخلَّى عنه الاتحاد السوفيتي بعد سقوط الشيوعية وانحلاله، فساندته أمريكا، ثم تخلَّت عنه، وكذلك الدول الأوربية. وأُجبر على ترك السلطة بالقوة، عسكريًا، فطُرد، بعد أن أحل الدمار ببلاده، وقتل وشرَّد وعذَّب وسجن، وضيَّق الخناق على كل ما هو إسلامي. غادر قصره سنة ١٤١١هـ (۱۹۸۱م)، وجاء خبر موته من عاصمة نيجيريا. في أول شهر شعبان، الموافق للأول من كانون الثابي (يناير).

له كتاب بعنوان: فلسفة الثورة الصومالية(٢).

(1771 - 1731 = 1311 - 1474) عالم داعية.

<sup>(</sup>٢) معظم المعلومات الواردة سمعتها من إحدى الإذاعات عقب وفاته، ودونتها، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٤٩٤، معجم أعلام المورد ص٢٤٧.



قدِّمت في جهوده الدعوية رسالة ماجستير عنوانها:

٤ ذي القعدة، ٢ نوفمبر.

محمد سياد بري (1371 - 0131 = 7791 - 09914) رئيس الصومال.

<sup>(</sup>١) الموسوعة التونسية ١٧٤/٢.

الدكتور محمد سيد أحمد المسير وجهوده في الدعوة إلى الله/ محمد طلعت المتولي (جامعة الأزهر بالزقازيق، ٤٣١هـ).

وأخرى عنوانما: محمد المسير مفكرًا، المتوفي سنة ٢٩١هه/ محمد نجدي حامد، ٢٣٢هـ.

وله مؤلفات مطبوعة عديدة، منها: أخلاق الأسرة المسلمة: بحوث وفتاوى، الرسول والوحى، زلزال الحادى عشر من سبتمبر وتوابعه الفكرية، السنَّة مع القرآن/ سيد أحمد رمضان المسير (تحقيق)، شرح الحكمة النبوية، عالم الغيب في العقيدة الإسلامية، قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة، كارل ماركس والمحتمع الشيوعي في ميزان الإسلام، المحتمع المثالي في الفكر الفلسفى وموقف الإسلام منه (أصله دكتوراه)، النبوة المحمدية: الوحى - المعجزة - العالمية، التمهيد في دراسة العقيدة الإسلامية، الإلهيات في العقيدة الإسلامية، الشفاعة في الإسلام، الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية، تيسير العقيدة بشرح الخريدة. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد السيد البلتاجي (۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد السيد البنا (١٣٣٩ - ١٤١١ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد السيد بومدين (١٣٣٥ – ١٤١٦ه = ١٩١٦ – ١٩٩٥م) شاعر غنائي، مطرب، مترجم. لقب بشادي الجبل.



من مواليد بنغازي. عمل في شبابه ساعيًا للبريد، ووظائف أحرى. استهواه الفنُّ منذ الصغر، فتشبّع بالأغاني التراثية، وحفظ ألحانها، وتعلم العزف على القانون، وألَّف الأغاني ولحنها وغناها، حتى صار من أساطين الغناء ببلده. قدَّم برنامج (ركن القهوة) وبرنامج (الأدب الشعبي). وسجلت له صوت ألمانيا وهيئة الإذاعية البريطانية وصوت أمريكا تسجيلات نادرة، وشارك في حفلات غنائية. واهتمَّ بالتاريخ الوطني، وترجم محموعات كبيرة من الوثائق الإيطالية المتعلقة بفترة الاحتلال. من مؤسّسي قسم الموسيقي بإذاعة ليبيا، وأصبح رئيسًا له منذ انطلاقتها عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٧م). توفي يوم الجمعة ٣٠ رجب، ٢٢ ديسمبر. وصدر له ديوان: فيض العواطف(٢).

كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتتلمذ على الشيخ محمد الحافظ التجاني وعنه أخذ الطريقة التجانية، وعمل خطيبًا في عدد من المساجد في عدة مدن، ومبعوتًا لوزارة الأوقاف إلى السعودية، ومديرًا عامًا للإرشاد والدعوة وتدريب وخطباء المساجد في الإمارات(١٣) سنة، وكان حريصًا على عقد ندوات علمية في بيته أو في المسجد، وله قصائد وخطب ومقالات منشورة. توفي عدينة الجيزة.

وله مؤلفات وتحقيقات، مثل: الإسراء والمعراج، الطراز المذهب في تاريخ السيدة زينب، عقود الجوهر من خطب المنبر، نسمات الأسحار في سير الأعلام الأبرار، الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (٥ مج، تحقيق)، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي (٢ جه تحقيق)، شرح معاني الآثار للطحاوي تحقيق، محمد زهري النجار، ٤ مج)، ديوان شعر (خ)(٢).



# محمد سیِّد حاج = محمد سید محمدحاج إبراهیم

محمد سیّد حسن (۱۳۲٤ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

# محمد سيد جاد الحق (١٣٢٢ - ١٤٠٨ = ١٩٠٤ - ١٩٨٨م) أزهري واعظ متصوف محقّق.

ولد في قرية الحسن التابعة لمدينة طما بمحافظة سوهاج، حصل على العالمية من

(۲) صفحة مرسكاوي على الفيس بوك ۲۰۱۳/٤/۲۶ وفيها وفاته ۱۹۹٤م، صفحة مؤسسة صدى المعرفة للثقافة والإعلام ۲۰۱۳/٤/۱۸ ومنها ومن غيرها تأريخ وفاته، موقع المنارة للإعلام ۲۰۱۱/۱۲/۲۲م.

<sup>(</sup>۱) كلمات عنه في المجتمع ع ١٨٢٦ (١٠٨/١١/٨)، موقعه (استفيد منه في ربيع الأول ١٤٣٣ه)، صحيفة (اليوم السابع)، وإضافات.

# محمد السيد حسين الذهبي (١٣٣٤ - ١٣٩٧ه = ١٩١٥ - ١٩٧٧م) عالم أزهري كبير.



ولادته في قرية مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم بقريته، ثم درس في دسوق، وفي معهد الإسكندرية الديني، ثم في كلية الشريعة، وحصل على العالمية سنة ١٣٥٨هـ، وكان ترتيبه الأول. حصل على الدكتوراه من كلية أصول حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة ١٣٦٦هـ وعين بما سنة ١٣٧٦هـ. ثم كان عميدًا للكلية فأمينًا عامًا لجمع البحوث الإسلامية، ثم وزيرًا للأوقاف. وقد عُرف ببحوثه القيمة في مناهج التفسير. اغتيل من قبل جماعة المسلمين، التي سمتها الدولة جماعة التكفير والهجرة، يوم ١٧ رجب، ٣ يوليو.

وقدِّمت رسالة دكتوراه بعنوان: التفسير والمفسرون بين الذهبي ومعرفة: دراسة موازنة/ علي ساجت جياد (الجامعة الإسلامية، ١٤٣٢هـ). ويعني: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب/ محمد هادي معرفة.

ومن عناوين كتبه: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: دوافعها ودفعها، التفسير والمفسرون (٣مج). (وقد اختصره ثلاثة باحثون بعنوان: المختصر المصون من كتاب التفسير والمفسرون)، الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين مذاهب أهل

السنة ومذهب الجعفرية، مشكلات الدعوة والدعاة في العصر الحديث وكيفية التغلب عليها، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، نور اليقين من هدي خاتم النبيين، علم التفسير(١).



# محمد سيد دلال العقالي (۱۳٤١- ۱۶۱۰ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۰م) عالم عارف.

ولد في قرية العقال بمركز البداري في محافظة أسيوط. كان متفننًا في جميع العلوم. علم وربًى وناظر. وفي المصدر أنه عالم أسيوط في عصره، وأن علماء الأزهر كانوا يسمونه «الفيلسوف» لسعة علمه. وكان يداين الناس ولا يطالبهم به حتى يأتوا إليه ويردُّوه (٢).

# محمد السيد رضوان (۱۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

روقد اختصره (۱) مجمع البحوث الإسلامية: تاريخه وتطوره/ إعداد الأمانة تتصر المصون العامة للجنة العليا للاحتفال بالعيد الألفي للأزهر، ص ١٠٠ (وفيه أنه توفي سنة ١٩٧٥م)، الأزهر ح١ س ٧١ ص ٨٠، التحريعة العدوة ع ٨٨٣ (١٩٧/٨/١) الغلاف الأخير، أعلام مذاهب أهل مصر في القرن العشرين ص ١٨٦٠.

**محمد السید سعید** (۱۳۷۰ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۵۰ – ۲۰۰۹م) کاتب صحفی یساري.



ولد في بورسعيد، تخرَّج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة نورث كارولينا بأمريكا. التحق وصار نائبًا لرئيسه. أسَّس جريدة «البديل» عام ٢٠٤١هـ (٢٠٠٧م) وترك رئاسة تحريرها بعد عام، وقد اعتقل مع عمال الحديد والصلب عام ٢٠٤١هـ (٢٩٨٩م) وعذّب. وكان يقول عن نفسه (ليبرالي بين الليبراليين). وكان معجبًا بالقذافي جدًا. مات يوم الأحد ٢٢ شوال، ١١ أكتوبر.

# رشوا کاره خارات است است ما در این از این این از این این از این از این از این این از ا

ا سبوب الماده الله والمفكرة الكانب وقد الكرواراً بالمسلحة المادة المسلحة المس

#### محمد السيد سعيد (خطه)

من عناوين كتبه: الاحتلال الأمريكي للعراق: رؤية مصرية، الانتقال الديمقراطي المحتجز في مصر، حقوق الإنسان في مصر: مداولات الملتقى الفكري الأول ٨-٩ ديسمبر ١٩٨٨م (تحرير)، حكمة المصريين (مع آخرين)، حوار الشمال والجنوب وأزمة تقسيم العمل الدولي (مع عبدالله هدية

وخالد محمد خالد)، رجال الأعمال: الديمقراطية وحقوق الإنسان، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، الشمولية الدينية وحقوق الإنسان: حالة السودان ١٩٨٩ – ١٩٩٤ علاء قاعود (تحرير وتقديم)، العرب والتحالف الأمريكي الإسرائيلي (مع آخرين)، نحو نظام عربي جديد. ورسالته في الدكتوراه: دراسة مقارنة لسبع تجارب للتطور في إفريقيا(۱).

**محمد السيد شريف** (۱۳٤۹ - نحو ۱۹۳۱هـ = ۱۹۳۰ - نحو ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد السيد الشنواني (١٣٢٥ - ١٤٢٥ه = ١٩٠٧ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد السيد شوشة (۱۳۳۱ - ۱۶۱۰هـ = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۰م) کاتب ساخر!

ولد في «أبو كبير» بمحافظة الشرقية في مصر. حفظ القرآن الكريم على الشيخ إسماعيل جعفر. التحق بشركة للدعاية السينمائية، ثم بمؤسسة أخبار اليوم، وكوَّن فريقًا للتمثيل. حصل على دبلوم معهد السينما، ثم معهد السيناريو. رأس تحرير مسلسلات كتب: أنغام من الشرق، حياة النجوم، الدراسات السينمائية، الروائع، وأرخ لأحوال المطربين والمطربات. وكان اللبنانيتين بالقاهرة. عضو جمعيات فنية ومراكز ثقافية. وكتب في صحف ومجلات مصر. ومعظم كتاباته فاسدة، وعرف بأسلوبه الساخر، وكتاباته الفنية الشعبية،

(۱) الإمارات اليوم (۲۰۰۹/۱۰/۱۲)، المصري اليوم ۲۰۰۹/۱۰/۱۱) الأهرام ع ٤٤٨٧٠ (٤٤٨٢٣)، وخطه من موقع (البديل الجديد).

وما إلى ذلك. مات في ١٢ ذي القعدة ٥ يونيو.

أصدر حوالي ٥٠ كتابًا في النقد والقصة والسيرة والصحافة والفن، منها: أسرار الصحافة، أسرار على أمين ومصطفى أمين، روز اليوسف أول صحيفة سياسية في العالم العربي، أحمد رامي شاعر الشباب الدائم، توفيق الحكيم في قصصه، عبدالوهاب الموسيقار المليونير، عبدالوهاب موسيقار العرب، كمال الشناوي، توفيق الحكيم المفكر الديني، ١٠٠ قصة وقصة عن الأمريكية/ حيمس ن. يونج (ترجمة)، عماد حمدي الدون جوان الحزين. ومؤلفات أحرى له في الدون جوان الحزين. ومؤلفات أحرى له في ركملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد سید بن عباس سید أحمد (۱۳٤۷ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۱م) صحفی مارکسی.

من سلالة محمد علي باشا حاكم مصر.



 (۲) تراجم وآثار أدباء الفكر الساخر ص۳۷، أهل الفن ص۲۲۱، وإضافات.

بعلة «الطليعة» اليسارية التي كانت بعدرها مؤسسة الأهرام، وهو من مؤسسي تصدرها مؤسسة الأهرام، وهو من مؤسسي وقادة حزب التجمع الوحدوي الدعقراطي [الشيوعي]. قام بدور بارز في إنشاء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام. اعتنق المبدأ الشيوعي بفعل مدرس فرنسي خصوصي، ثم نقد بعض الأفكار الماركسية وأصدر بحقًا مطولًا بشأنه، الماركسية وأصدر بحقًا مطولًا بشأنه، مات يوم السبت ١٩ محرم، ١٨ شباط ونبراير).

بدأ بإنشاء إحدى دور النشر تحت اسم

«الديمقراطية الجديدة» في عام ١٣٧٧هـ

من مؤلفاته: بعد أن تسكت المدافع (تُرجم إلى ٦ لغات)، مستقبل الحياة الحزبية في مصر، سلام أم سراب، مصر بعد المعاهدة (٢).

محمد سيد عطية طنطاوي (١٣٤٧ - ١٤٣١ه = ١٩٢٨ - ٢٠١٠م) شيخ الأزهر.



من مواليد مركز طما بمحافظة سوهاج. حصل على الدكتوراه في التفسير والحديث من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٨٦ه، ثم كان أستاذًا بالكلية نفسها، فعميدًا لحالة الدراسات

(٣) الأهرام ع ٤٣٥٣٩ (١/٢٠/١/٢٠ه) وأعداد بعده.

فيها الصهاينة الأزهر، وأحدث ذلك موجة عارمة من الغضب؛ وقابل ذلك بحلِّ جبهة علماء الأزهر، وتحويل عدد من العلماء إلى التحقيق. ثم صافح رئيس الكيان اليهودي في الخارج، وسافر إلى أمريكا وتسلم دكتوراه فخرية من الجامعة الإنجيلية التي تعدُّ أحد مراكز التنصير في العالم. وعندما عيّن شيخًا للأزهر قام بحملة تحجيم لمناهج التعليم الأزهري، التي طالت منهج القرآن الكريم، والتفسير، وأبواب المواريث والجهاد، تحت شعار «التطوير»، وقد تراجع في عهده دور الأزهر، وضعف مستوى المتخرجين منه، فكان التركيز على تعليمهم الوعظ، وفرض كتبًا له مناهج تدرّس. وبشأن الرسوم الدانماركية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بسفير الدانمارك وأطلق تصريحات أدهشت العلماء وعامة المسلمين الذين ثاروا غضبًا لشهور، فقال: «محمد ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه»! وعلى الرغم مما أصاب غزَّة من حصار وتجويع هزَّ العالم كله من مسلمهم إلى كافرهم، استغرب هو أن تكون هناك محاصرة لغزة أصلًا!!! بل حرَّ الإعلام الحكومي كلامه، فكان نطقه: «حصار إيه وقرف إيه، وإحنا ما لنا»، فحولته الرقابة إلى «لا أعلم أن هناك حصارًا على غزة»! ثم أفتى بجواز بناء الحدار الفولاذي بين مصر وغزة! فكان يحلِّل ما تقوم به السلطة من أعمال شائنة محرمة! ودخل إلى معهد أزهري ونزع النقاب عن وجه طالبة أزهرية، الذي اعتبره عادة لا عبادة! وصرَّح أنه لا يسمح لطالبة متنقبة بالدخول إلى الأزهر، ثم تراجع عن هذا بعد أن قام عليه العلماء والعامة! وفتح جبهات كثيرة على نفسه، من الصحفيين والمعارضة خاصة، فقد كان في صفِّ الحكومة كيفما كانت. ومات صباح يوم الأربعاء بالرياض ٢٤ ربيع الأول، ١٠ آذار (مارس)، حيث دُعى للمشاركة في حفل توزيع جائزة الملك

أغضب الربُّ سبحانه! من ذلك أنه أصدر فتوى أحلَّ فيها للسلطات الفرنسية منع الحجاب كما سبق! وقد قوبلت برفض علماء الإسلام في العالم العربي والإسلامي، وفجّر الغضب في الشارع الإسلامي وعند مسلمي الغرب خاصة. كما أصدر بيانًا وصف فيه الأنشطة التنصيرية في أفغانستان لمجموعة كنيسة صايمل بأنحا في مقام الجهاد في الشريعة الإسلامية!! وقال للأقباط في مصر: أتمنى أن أرى إلى جانب كلِّ مسجد كنيسة! وعندما تمَّ تعيينه مفتيًا أصدر أولى فتاويه بإباحة فوائد شهادات الاستثمار، وأتبعها بفتوى أحرى أباح فيها فوائد البنوك الربوية. وفي عام ١٤١٤هـ (١٩٩٤م) خلال انعقاد المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة، أصدر كلُّ من شيخ الأزهر جاد الحق وكذلك الفاتيكان بيانات تفضح أهداف المؤتمر المدمرة للأسرة والأخلاق والفضيلة، لكن المترجم له خرج عن إجماع العلماء وغيرهم، وقال إنه ليس في وثيقة المؤتمر ما يخالف الشريعة الإسلامية! ووصف العمليات الاستشهادية التي ينفذها الفلسطينيون ضدَّ اليهود بأنها انتحارية! ولما قوبلت تلك الفتوى بعاصفة من احتجاجات العلماء تراجع عن «نصفها» وقال: الذي يفجر نفسه في العسكريين الإسرائيليين شهيد، والذي يفجر نفسه في المدنيين فليس كذلك، وقد ردًّ عليه العلماء بأن الجتمع الصهيوبي كله عسكري. وانتُقد لزيارته نادي سيدات الروتاري (الليونز)، فردَّ على المنتقدين بقوله: الذين يطلبون منى عدم الذهاب إلى أندية الليونز سفهاء! وهو نفسه لم يجز التعامل مع الكيان اليهودي ولا الأندية التي تساعده، مثل الماسونية والروتاري، في رسالته الدكتوراه! واستقبل كبير حاخامات اليهود بعد أن استقبل السفير اليهودي بالقاهرة، وكانت المرة الأولى التي يدنس

الإسلامية والعربية، وانتدب للتدريس في ليبيا أربع سنوات. عيِّنه الرئيس حسني مبارك مفتيًا لمصر عام ١٤٠٦هـ، ومقررًا للجنة ترقية الأساتذة في التفسير والحديث بجامعة الأزهر، وأسهم في برامج دينية بأجهزة الإعلام المختلفة من خلال منصبه الحكومي، وكانت له ندوات أسبوعية في المحافظات، وله مقالات عديدة في الصحف والمحلات العربية الإسلامية. ثم عيّن شيخًا للأزهر بمرسوم من الرئيس حسني مبارك في عام ١٤١٧ه (٩٩٦م). وكان تخصصه في التفسير، ولكنه «أدخل نفسه - أو أُدخل - في بحر الفقه - كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي - وهو لم يهيئ نفسه له، لا دراسة ولا ممارسة ولا تأليفًا، ولم يتمرَّس على السباحة والغوص في أعماقه، فكثيرًا ما خانه التوفيق في آرائه الجريئة». وقال: «لقد خالفته في عدد من القضايا، وبخاصة تلك التي تتصل بشؤون الأمة، وعلاقتها بالعالم من حولها، مثل استقباله لأكبر حاحامات إسرائيل في مكتبه، ومثل تبريره لفرنسا في منع حجاب الطالبات المسلمات في المدارس، بناء على أن كل دولة حرَّة في اتخاذ ما ترى من قوانين، ناسيًا أنه ليس من حقٍّ أي دولة أن تسنَّ قوانين تُلغى الحرية الشخصية، وتناقض الحرية الدينية، وهما من أقدس حقوق الإنسان. وغير ذلك من المواقف التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر، وفي غيرها من بلاد العرب والإسلام». قلت: كانت تصرفاته غير مشرِّفة للمسلمين، بل مخيِّبة لآمالهم، ومصادمة لشعورهم في أنحاء العالم، وكان يتصرّف كرجل سلطة حكومية يخدمها بتصريحاته وفتاويه دون حساب للدين وأهله، مهما كانت بيِّنة وواضحة! ولم يكن على أخلاق العلماء العاملين وآدابهم الربانية وسماتهم الإيمانية، فالمهم عنده أن يرضى الرئيس والسلطة ولو

فيصل العالمية بالرياض.



محمد سيد طنطاوي (خطه) (مررتُ عليه بالقلم)

ومما كتب فيه أو ردَّ عليه:

ردود العلماء على بيان المفتي: حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير/ علي السالوس، فتحى لاشين.

محاكمة شيخ الأزهر/ محمد حسين فضل الله وآخرون.

وألف كتبًا، مثل: أحكام الحج والعمرة، الإسلام في جنوب شرق آسيا، الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، بنو إسرائيل في القرآن والسنة (أصلة دكتوراه)، حديث القرآن والسنة عن الزراعة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (١٥ مج). وله كتب أحرى في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد السيد غلاب (١٣٣٨ - ١٤١٨ه = ١٩١٩ - ١٩٩٧م) جغرافي.



(۱) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ٥٧/١، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٠، أصلقاء إسرائيل في مصر ص ٢٣١، المجتمع ع ١٥٨٤ (ذو القعدة ٢٤١هـ) ص٩، الأهرام ع ٤٤٠١ (١٤٤ (١٤٢٨/٨٢٨) هـ) إسلام أون لاين، والجزيرة نت (إثر وفاته)، ومما كتبه يوسف القرضاوي في إسلام أون لاين كذلك في ٢١١٠/٢١١٠م.

من القليوبية بمصر. حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة الإسكندرية. أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، أستاذ الجغرافيا والأنثروبولوجيا بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أستاذ زائر بالمركز الديموجرافي، خبير بمجمع اللغة العربية، عضو المحلس الأعلى للثقافة (لجنة الجغرافيا)، عضو المحالس القومية المتخصصة (لجنة الثقافة)، قاد بعثة المحلس الأعلى للعلوم والمحلس الأعلى للفنون والآداب لدراسة شبه جزيرة سيناء عام ١٣٧٨ه، ساعد في إنشاء كلية الآداب بجامعة القاهرة في الخرطوم. اشترك في مؤتمرات دولية ومثّل فيها مصر، عضو مجمع الخالدين. توفي يوم ٢٤ جمادي الآخرة، ٢٦ تشرين الأول (أكتوبر). له أبحاث منشورة في المخلات العلمية في

مصر والخارج. وله مؤلفات، منها: البيئة والمجتمع، وله مؤلفات، منها: البيئة والمجتمع، أساسيات علم السكان/ ت. لين سميث (ترجمة بالاشتراك مع فؤاد إسكندر)، جغرافية السكن (بالاشتراك مع دولت أحمد صادق)، الجغرافية في القرن العشرين: دراسة لتقدمها وأساليبها وأهدافها واتجاهاتها/ نخبة من العلماء (ترجمة بالاشتراك مع محمد مرسي

من العلماء (ترجمة بالاشتراك مع محمد مرسى أبو الليل)، البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر (بالاشتراك مع حسن عبدالقادر صالح ومحمود شاكر، وهو من بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول لسنة ١٩٩٩هـ)، مبادئ الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا التاريخية: عصر ما قبل التاريخ وفجره (بالاشتراك مع يسري الجوهري)، تطور الجنس البشري، السكان دعوغرافيًا وجغرافيًا (بالاشتراك مع محمد صبحى عبدالحكيم)، جغرافية العالم: دراسة صبحى عبدالحكيم)، جغرافية العالم: دراسة

القيم (تحقيق)، الإفادة من حاشيّتي الأمير ( القيم القومية للشخصيات المصرية ص ٢١٠ ، موسوعة أعلام مصر ص ٤١٤، المعلومات (أكتوبر ١٩٩٧م) ص ١٤١، الموسوعة العربية الميسرة ٢٢٠٧/٤، المارة س ٥ ع٤ (رحب ١٤٠٠ه) ص ٢٨٦، الفيصل ع ٢٥٤

ص١١٢٠ وصورته من موقع أحمد مجدي.

من مؤلفاته وتحقيقاته التي وقفت عليها: أثر

التشيُّع في الأدب العربي، الأدب المصري في

ظل الحكم العثماني ٩٢٢ – ١٢٢٠هـ،

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن

إقليمية (بالاشتراك مع دولت صادق وجمال

الدين الدناصوري)، أصل الإنسان، الأسس

العامة لنظريات التربية/ جيمس دوس (ترجمة

محمد السيد غيطاس (۱۳۷۱ - ۱۶۱۷هـ = ۱۹۵۱ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

بالاشتراك مع صالح عبدالعزيز)، حركة

السكان، الجغرافيا السياسية. وكتب أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٢)</sup>.

محمد سيد كيلاني (١٣٣١ - ١٤١٩ه ؛ = ١٩١٢ - ١٩٩٨م) أديب ناقد، باحث محقّق.

ولد في مدينة الأقصر جنوبي الصعيد، حصًل الإجازة والماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة، عمل موظفًا بديوان عام وزارة الأوقاف، فكاتبًا في الأعمال المدنية التابعة للجيش الإنجليزي بضاحية حلوان (جنوبي القاهرة)، فموظفًا في دار الكتب المصرية، وتفرّغ في سنواته الأخيرة للكتابة والبحث. وله شعر يكاد يقتصر فيه على المديح لرحال عصره، منهم يوسف السباعي! لرحال عصره، منهم يوسف السباعي! وكان بحاثة غائرًا في بطون الكتب، ذا لغة صحيحة ونثر قويّ، حقّق وألّف في الدين والأدب والتاريخ، وخدم التراث الإسلامي، وأخرج كتبًا رائعة.

وعبادة على شرح شذور الذهب لابن هشام، التفصيل في شرح وإعراب شواهد ابن عقيل، الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام، ديوان ابن زيدون (شرح وتحقيق)، ديوان البوصيري (تحقيق، أصله ماجستير)، الرسالة للإمام الشافعي (تحقيق)، الملل والنحل للشهرستاني (تحقيق)، حديث المساء/ طه حسين (تحقيق)، غرابيل/ طه حسين (تحقيق)، فرابيل/ طه حسين (تحقيق). وآثار أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين).

الثانيخ أثرابشنج في الأدَسِالعِرَي معدستكيمت مستينيينيست يتيانينين

# محمد سید محمد أحمد (۱۰۰۰ - ۱۶۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۹م)

إعلامي إسلامي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام ١٣٩٣ه، ثم كان أستاذ الإعلام بجامعات مصرية وعربية، عميد المعهد العالي الكندي للإعلام بالقاهرة، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأشرف على قسم الإعلام بجامعة أسيوط، وشغل لسنوات طويلة منصب مقرر لجنة الإعلام برابطة الجامعات الإسلامية، ودعا إلى إنشاء مركز عالمي للإعلام بالإسلام

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

وقد ذكر وديع فلسطين أنه كان ينبش في الجرائد القديمة

فأخرج مقالات وقصائد مجهولة لطه حسين وأصدرها في

كتب، ورفعت عليه دعوى كبيرة لاستفادته منها دون إذن

ورثته. تنظر مجلة الضاد (كانون الثاني ٢٠٠٥م) ص٩٠

والدعوة الإسلامية، وجعله نظرية بمصطلح (نظرية القافلة القاطرة) لتصبح حركة الدعوة مستمرة ومتوالية مثل القاطرة التي تحرُّ عربات القطار. وله آثار علمية في علوم الصحافة والإعلام والفكر الإسلامي، وأذكر أنه سرقت رسالته في الدكتوراه، فأشغل بما الرأي العام والصحافة في مصر لأسابيع أو أشهر. وقد نُعي في ١٦ محرم،

ومن مؤلفاته العديدة: أمة تدعو إلى الخير، الزيات والرسالة (ويلاحظ أن عنوان رسالته في الماجستير: مجلة الرسالة ١٩٣٣ - ١٩٥٣م: دراسة من الناحيتين التاريخية والأدب، الصحافة سلطة رابعة كيف؟، صناعة الكتاب ونشره، المسؤولية الإعلامية في الإسلام، هيكل والسياسة الأسبوعية، وسائل الإعلام من المنادي إلى الإنترنت، وسائل الإعلام من المنادي إلى الإنترنت، الناحيتين التاريخية والفنية ١٩٢٦ - صحيفة السياسة الأسبوعية: دراسة من الناحيتين التاريخية والفنية ١٩٢٦ - معاوان



محمد بن سید محمد الجکنی (۰۰۰ - ۱۳۹۷ه = ۰۰۰ - ۱۹۷۷م) عالم مشارك أدیب.

من المنطقة الشرقية بموريتانيا. تعلم في عدد من المحاضر، واطلع على الشعر القديم

وتذوقه، ثم درَّس، وأفتى، وألف، ونظم. له عدد من المنظومات، منها: منظومة في الفقه تزيد على ١٠٠٠ بيت، وأخرى في مصطلح الحديث، ونظم في التوحيد عقد فيه نثر محمد الأمين بن محمد المختار اليعقوبي، وآخر في اللغة، إضافة إلى مجموع شعري مخطوط(٢).

محمد سید محمد حاج إبراهیم (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م)

وقد يعرف بمحمد سيد حاج.

فقيه داعية.



من قرى مدينة حلفاً بالسودان. تخرَّج في كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان، وسجل رسالة الماجستير ولم يكملها، عمل مساعدًا للأمين العام للشؤون الخارجية بميئة علماء السودان، ومديرًا لإدارة التخطيط بمنطقة سبل السلام الخيرية، ومديرًا لمركز البصيرة للبحوث والدراسات، وكان عضو الجلس الأعلى للدعوة الإسلامية بالسودان، وإمام وخطيب مسجد المؤمنين بالصافية. نشط في حقل الدعوة داخل السودان وخارجه، عبر الدروس واللقاءات بالمساجد والإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية. توفي إثر حادث وهو في طريقه لإلقاء محاضرة على طريق القضارف الخرطوم ليلة الأحد ١٠ جمادي الأولى، ٢٤ نيسان (أبريل). وله بحوث، منها: الحروب الصليبية بين

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الأمس واليوم، فقه الائتلاف، الإيدز ومسائله الفقهية، الدعوة إلى الله من المؤسّسات الصحية، انفرادات ابن تيمية الفقهية عن الأئمة الأربعة (رسالته في الماجستير، لعله لم يتمها، أو لم تُناقش)، حكم الاحتفال بالمولد النبوي، رمضان: فضائل وآداب وأحكام، الحسبة مسؤولية الجميع(۱).

وله قصائد مطولات، منها قصیدته «دار العلوم» التی تزید أبیاتما علی (۸۰۰ بیت)، وهی ذات طابع ملحمی. وله دیوان مخطوط (۲۰).

**محمد السيد ندا** (۱۳۲۳ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۶۳ – ۲۰۱۲م) إغلامي شاعر.

> محمد السيد محمد علي الوزير (١٣٤٦ - ١٤٢٠هـ = ١٩٢٧ - ١٩٩٩م) أديب شاعر.



ولد في قرية شبشير التابعة لمدينة طنطا مصر، تعلم في معهد طنطا الديني، وحصل على الإجازة والماجستير من كلية دار العلوم بالقاهرة، ودبلوم التربية من جامعة عين شمس، والدكتوراه من معهد الدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة. عمل أستاذًا للغة العربية بمعهد اللغات الشرقية في مدينة نابولي الإيطالية، ثم بالتربية والتعليم في الجزائر، وبكلية التربية في جامعة سبها الليبية، ثم جامعة الفاتح، وكان عضوًا في نادي جماعة دار العلوم، وشارك في مؤترات نادي جماعة دار العلوم، وشارك في مؤترات سياسية ومهرجانات شعرية. ومات بالقاهرة.

طبع له: الأمير عبدالقادر الجزائري: ثقافته وأثره في أدبه (أصله ماجستير).

(۱) معجم المؤلفين السودانيين ۲۰٦/۳، موقع محلة نخبة السودان (۲۰۱/۴/۲۰)، موقع منتديات النيل الأبيض.



ولد في قرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بدلتا مصر، أجيز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل مذيعًا، ومعدًّا للبرامج في الإذاعة المصرية، كما عمل (٢٣) عامًا مراقبًا للبرامج الثقافية بإذاعة الإمارات، وعاد مذيعًا أول بالبرنامج الثابي في القاهرة، وقدَّم طوال (١٠) سنوات برنامج (سوالف ومواقف) اليومي, كما قدَّم برامج تلفزيونية في قناة أبو ظبي، وآحر أعماله مدير عام شبكة صوت العرب بإذاعة مصر. ونشر معظم نتاجه الشعري في الصحافة العربية والخليجية. وكان عضو الجمعية الأدبية المصرية التي رأسها الشاعر صلاح عبدالصبور، الذي تأثر بكتاباته، عضو اتحاد كتّاب مصر، عضو الجمعية الأدبية المصرية. توفي في الأول من شهر صفر، ١٥ ديسمبر بالقاهرة.

له ابتهالات كثيرة، منها (٣٠) ابتهالًا سجِّلت في (أبو ظبي) عام ١٣٩٥هـ

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد السيد هيكل (۲۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م)

بصوت سيد النقشبندي، و(٩٠) بصوت

ودواوينه: بستان القلب الأخضر، أشرعة

البحار المقمرة، خريف قلب، أجراس الملل،

أسرار وأنوار، التي هاجرت إلى السماء،

تجليات ملكوتية، المراتب والبشارات،

وله دواوين (تحت الطبع)، مثل: أغنية

للقرية البعيدة، معذرة أيها الربيع، ذاكرة

الصمت، للورد والحرية<sup>(۱).</sup>

محمد عمران.

قصائد الثورة.

مهندس زراعي.

يرد اسمه «محمد هيكل»، واسمه الكامل «محمد السيد حسين هيكل».

من مصر. أستاذ في قسم الوراثة بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق، وبقسم البساتين في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، رئيس قسم البساتين والغابات في جامعة الملك سعود فرع القصيم بالسعودية.

من عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: الحدائق وتنسيق الزهور وطرق الإكثار، الزهور ونسيق الزهور وتنسيق الحدائق (مع آخرين)، إنتاج المحاصيل والبساتين (مع آخرين)، مشاتل إكثار محاصيل البساتين (مع عاطف إبراهيم)، النباتات الطبية والعطرية (مع عبدالله عبدالرازق عمر)، زينة وتصميم الحدائق (مع آخرين).

 (٣) معجم البابطين للشعراء العرب، الموسوعة الحرة ٢٠١٣/٢/١٤م، موقع اتحاد كتاب مضر.



محمد السيد يوسف (١٣٥٧ - ١٤٣٤ه = ١٩٣٨ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سيدة (١٣٦٠ - ١٤٢٤ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد أبو سيدو** (۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۹م) تربوي، داعية نشيط.



من غزة. نال إجازة في علم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة. شارك في حرب فلسطين ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م) مع كتائب المتطوعين، ثم مع الجيش المصري الذي كان يرابط في قطاع غزة ومدينة واستقرَّ بها. درَّس ووجَّه، وأسهم في كثير واستقرَّ بها. درَّس ووجَّه، وأسهم في كثير أنشطة جمعية الإرشاد الإسلامية، فقد شارك في أنشطة جمعية الإرشاد الإسلامية بالكويت، وفي تحرير مجلتها «المنار»، وفي تأسيس مدرسة الإرشاد الإسلامية المسائية. وكلَّف

بإلقاء خطبة الجمعة ودروس الوعظ بمساجد الكويت، وشارك في سلسلة دروس يومية بإذاعة الكويت، وفي الكتابة في كثير من الجلات الإسلامية مثل: البلاغ، والوعى الإسلامي، وتحرير ملحقها المعروف «براعم الإيمان» للأطفال، وكذلك كتاباته المعروفة في مجلة الجتمع، خاصة في الجانب التربوي، وفي صحف محلية أحرى. وعمل مقدمًا لبرنامج طريق النور، الذي كان يعرض بتلفاز الكويت، وكان عضوًا بلجنة دعم المساجد والمقدَّسات الإسلامية بالأردن. ثم عمل في إدارة مجلة «الخيرية» التي تصدرها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. كما عمل باللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة، وكان كثير المشاركة في المؤتمرات الخارجية، محاضرًا بمراكزها، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية (بوسطن، دالاس، واشنطن). توفي في مكة المكرمة بعد أدائه مناسك العمرة، ربما في آخر شهر رجب(١).

محمد السيسى = محمد على السيسى

محمد بن سيف الأغبري ( ١٣٤٠ - ١٩٩٦ - ١٩٩١م) ( تكملة معجم المؤلفين )

محمد سيف العدوف (۱۰۰۰ – ۱۹۸۸ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد سيف الدين فهمي (۰۰۰ - ۱٤٣٢ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) مستشار تربوي.

(۱) المجتمع ع ۱۳۷٦ (۸/۸/۸).

من مصر. أستاذ التربية وعميد كلية التربية بجامعة الأزهر، مستشار رئيس التعليم العالي للبنات بالسعودية، مستشار باليونسكو. قدَّم بحوثًا واستشارات تربوية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكتب ولكتب التربية العربي لدول الخليج، وكتب بحوثًا ومقالات. نُعي يوم ٢٨ شعبان، ٢٩

من عناوين كتبه: التحطيط التعليمي: أسسه وأساليبه ومشكلاته، موسوعة علم النفس والتربية (مع فؤاد أبو حطب، ج ١: صدر عن مجمع اللغة العربية بمصر)، المنهج في التربية المقارنة، سبل التعاون بين الجامعات وبين المؤسّسات الإنتاجية في دول الخليج العربية، تطور الإدارة المدرسية في دول الخليج العربية (مع حسن عبدالمالك محمود)، دراسة نقدية لكتب فلسفة التربية وأساليب تدريسها في البلاد العربية، مبادئ التربية الصناعية (مع سليمان نسيم)، مقدمة في فلسفة التربية/ دي. جي. أوكونور (ترجمة)، النظرية التربوية، تطوير الإدارة التربوية وتحديثها في ضوء التجارب العربية والعالمية وثورة الاتصال والمعلومات (مع صلاح الدين أحمد جوهر)، التجارب العربية الحديثة في الإدارة التربوية.



محمد سيف الدين وانلي = سيف وانلي

# محمد الشاذلي بلقاضي (١٣١٩ – ١٣٩٨ه = ١٩٠١ – ١٩٧٨م) عالم فقيه.

هو محمد الشاذلي بن محمد بن القاضي.



ولد بتونس، وتفقه بجامع الزيتونة، وبعد تخرجه تولَّى التدريس بالجامع الأعظم، إلى أن تولَّى مشيخة الكلية الزيتونية وإدارة مدارس سكن الطلبة. وكان محاضرًا بالإذاعة التونسية، وإمامًا بجامع حمودة باشا، وعضوًا بالمحلس الإسلامي بالقاهرة، وبرابطة العالم الإسلامي. وهو من مؤسِّسي «الجلة الزيتونية» التي صدرت عام ١٣٥٥هـ (سبتمبر ١٩٣٦هـ).



محمد الشاذلي بلقاضي من مؤسسي المجلة الزيتونية

من مؤلفاته: تاريخ التشريع الإسلامي، منتخب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم(١).

# محمد الشاذلي بن محمد الصادق النيفر

(۱۳۳۰ – ۱۶۱۸ = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۷م) عالم فقیه علامة.



ولد بمدينة تونس في بيت علم وفضل. والده أحد أعلام جامع الزيتونة، من أصول أندلسية، حسيني. أحرز شهادة ختم الدروس الثانوية من جامع الزيتونة. من شيوخه محمد العزيز جعيط، ومحمد البشير النيفر، ومحمد الطاهر بن عاشور. درَّس بالجامع المذكور ومعاهدها من (١٣٥٣ – ٠ ١ ٤ ١ هـ). وكان بحرًا في العلم، يُستفاد من دروسه استفادة كبيرة. شارك في تأسيس جمعية الزيتونيين التي أنشئت لإعداد النشرات وتنظيم المحاضرات والاحتفالات بالمناسبات الدينية، كما أسهم في تأسيس الشبيبة الزيتونية التي ترمى إلى توحيد كلمة أبناء الجامع الأعظم. حجَّ عام ١٣٦٥هـ والتقى هناك بالإمام حسن البنا. وفي عام ١٣٧٣ه أسَّس جريدة «الزيتونة» الأسبوعية، وكان يكتب افتتاحياتها، وأوقفت بسبب مطالبته إصلاح الجامع والذبُّ عنه. وكان فاعلًا في الأحداث، وقد استاءت منه السلطة الفرنسية ووضعته رهن الإقامة الجبرية. وبعد الاستقلال شارك في الحياة السياسية، فانتخب نائبًا سنة ١٣٧٩هـ ورأس الجلسات الافتتاحية في دورات عدة. تولَّى الإمامة والخطابة بجامع باب الأقواس، وكان لخطبه أثر كبير في نفوس

المصلين، ولم يترك ذلك حتى أيامه الأخيرة. انتخب عميدًا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وتوزع عمله بين العمل الإداري والتدريس وإلقاء المحاضرات خارج الكلية. تولَّى الكلية وبما (٤٠٠) طالب، فارتفع العدد إلى (١٢٠٠) طالب وطالبة أغلبهم من تونس. ووسع دائرة التعليم، فأنشأ للكلية أقسامًا جديدة، وصارت مؤسسة جامعية تعنى بالدراسات والبحوث الإسلامية. وفي سنة ١٤٠٠هـ أقام مهرجانًا علميًا كبيرًا بمناسبة مرور (١٣) قرنًا على تأسيس الجامع. أولى القرآن الكريم عناية خاصة، وترأس الجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم، ونظم مسابقة سنوية لحفظ كتاب الله تُقام سنويًا في العاصمة خلال شهر رمضان. وكان على صلة قوية بمختلف أقطار العالم الإسلامي، من خلال المشاركة في الملتقيات الإسلامية، وكان عضو المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه التابع لها، وقد شارك في أغلب ندواتما. وكان شاعرًا، له ديوانا شعر، ولعًا بنوادر الكتب من مخطوط ومطبوع، وبلغ ما لديه (١٢٠٠٠) من المطبوع و(٨٠٠) من المخطوط، وجعل لها بيتًا تيسيرًا للباحثين. توفي رحمه الله يوم ٤ شعبان، ٤ كانون الأول (ديسمبر).



وتنوف مؤلفاته على العشرين كتابًا، بين التأليف والتحقيق، منها:

تفسير مدرسي لجزء عمَّ وتبارك، شرح هزية الإمام البوصيري، حكم التحنس<sup>(٢)</sup>،

(٢) قال فيه: «ذهبت فيه إلى أن الأمم الإسلامية إذا وقع

<sup>(</sup>۱) الموسوعة التونسية ۱۳۸/۱، مشاهير التونسيين ص٥٦٠، وص٢٤٢ (وفي الموضع الأخير اسمه الشاذلي بلقاضي).

سامرات الظريف بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السنوسي (تحقيق)، المعلم بفوائد مسلم للمازري (تحقيق)، المازري الفقيه والمتكلم وكتاب المعلم، عوالي الإمام مالك للحاكم الكبير (تحقيق)، قطعة من موطأ علي بن زياد التونسي (ت ١٨٣هـ) (تحقيق)، مناسك الحج، تنبيه الغافلين (تحقيق)، وكتب أخرى له مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين). وله ما يزيد على خمسين بحنًا(۱).

محمد شارف بن عبدالقادر المدني (۲۰۱۱ – ۱۹۰۸ = ۲۰۱۱ ) فقيه مالكي عالم.



ولد في مدينة مليانة بولاية الدفلي في المخزائر، يتصل نسبه ببيت النبوة، وأسرته معروفة باسم الحوامد. حفظ القرآن الكريم وهو فتى، ودرس علوم اللغة والفقه في مدينته وما حولها، وعلى مشايخ نجباء بالعاصمة، منهم محمد وكال المعسكري، وعبدالقادر مساعدية، ووالده. وقد سكن في العاصمة منذ عام ١٣٥١ه.قضى حياته في التعلم والتعليم، وكان إمام الجامع الكبير

البعض منها تحت حكم الكفر لا يبارحون ديارهم، لأن ذلك مؤدِّ إلى إقرار الكفرة في ديارهم كما وقع في الأندلس». (١) المجتمع ع ١٤٨٠ (٣) (٢٩/٩/٢٣) هـ) ص ٤٨٠ معجم المعاجم ١/ ٩٩، الرابطة ع ٤٦٩ (جمادى الآخرة ١٤٤١هـ) ص ٨٥، تراجم وقضايا معاصرة ص ٢٠، الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص ١٠٠ ولعل «نيفر» نسبة إلى مقاطعة «نفار» بإسبانيا، وقد هاجرت أسرته سنة إلى مقاطعة «نفار» بإسبانيا، وقد هاجرت أسرته سنة المحدود المعترب بصفاقس، ثم رحلوا إلى تونس نحو سنة ١١٠ هـ واستقروا بحاحتي الآن.

بالعاصمة، ورئيس المجلس العلمي لولاية المخزائر، وأحد أبرز الفقهاء في بلده، ومن حقم حفّاظ الحديث، أسهم في دروس ختم صحيح البخاري، وأمضى حياته في خدمة كتاب الله تعالى، ودرَّس الفقه المالكي وأصوله، واللغة العربية وفنونها، وسائر العلوم وكان ذا همة عالية، وحليمًا متواضعًا، وقد سُجن أيام الاحتلال. وكان كثير المطالعة، هما أثَّر على بصره، وقلَّ أن يوجد كتاب في مكتبته العامرة إلا وله تعليقات عليها. توفاه الله تعالى يوم الخميس ٢ صفر، ٢ يناير (٢).

محمد الشافعي علي إبراهيم (١٠٠٠ - ١٤٣٠ه = ١٠٠٠ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

# محمد الشافعي بن محمد إبراهيم الظواهر*ي*

(١٣٣٥ - ١٤٢٥ = ١٩٦٦ - ٢٠٠٤م) رائد الأمراض الجلدية في العالم العربي. عمُّ «أيمن» زعيم تنظيم القاعدة.



ولد في طنطا. حصل على الدكتوراه في الطبّ من جامعة فؤاد الأول عام ١٣٦٦هـ ( ٩٤٤) أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطبّ بجامعة القاهرة، رئيس (٢) بحلة البصائر ٣٢ – ٢٠/٤/٢٦٤ه، ومما نقله عبدالمالك الجزائري من حريدة البيان الأسبوعية ونشر في ملتى أهل الحديث ١٨/١/١٨، ومما كتبه عبدالحكيم

الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضو المجالس القومية المتخصصة، والأكاديمية المصرية للعلوم، نائب رئيس الجمعية الدولية للأمراض الجلدية بالمناطق الحارة، عضو اتحاد الطبّ الأمريكي، رئيس اتحاد أطباء الجلد العرب بالشرق الأوسط، رئيس الجمعية الطبية المصرية. محرر بمجلة اكسربتاميديكا المولندية. مثل مصر وحضر وحضر ورزر معظم دول العالم في مؤتمرات ومهمات وزار معظم دول العالم في مؤتمرات ومهمات علمية، وحاز أوسمة وجوائز رفيعة. توفي يوم الخميس ٢٦ جمادى الآخرة، ١٦ آب يوم الخميس).

له أفلام علمية طبية تعليمية بالإنجليزية عُرضت على المحافل الدولية والمؤتمرات. وله أكثر من (١٥٠) بحثًا علميًا منشورًا في المحلات والدوريات المحلية والعالمية.

وله (٦) كتب بالإنجليزية والفرنسية في طبّ الأمراض الجلدية تعتبر مراجع عالمية تدرَّس في كثير من بلاد العالم، طبعها على نفقته الخاصة ووزعها بالمجان في الأوساط العلمية،

الأمراض الجلدية بالبلاد العربية (٢ ح)، الأمراض الجلدية الشائعة للممارس العام وطلاب الطبّ، جلدك: نظرة إليه وبعض متاعبه، كتاب يضمُّ (١٠) موضوعات(٢).

محمد بن شامس البطَّاشي (۱۳۳۰ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۰۰م) قاض، فقیه إباضی، شاعر.

(٣) حكماء قصر العيني ص١٨٠، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١١، موسوعة أعلام مصر ص١٤١، الأهرام ع ٤٢٩٨٤ (١٤٢٥/٦/٢٧ه.). أما كتاب «هندسة الوقاية من الحريق» فهو للواء محمد الشافعي الظواهرى.

فحاز وظهر في موقع جزايرس ٢٠١١/١/٧م.



ولادته ببلدة المسفاة التابعة لولاية قريات بسلطنة عُمان، أخذ العلوم الشرعية عن علماء في نزوى، تولَّى القضاء في عدة ولايات حتى استقر في مسقط، وعمل في محاكمها بدرجاتها الثلاث: الشرعية فالاستئناف فالتظلمات، واستوطن مدينة مطرح. وكان خبيرًا بالأنساب. مات في الأول من شهر شوال.

تآليفه: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب (١٠ مج)، إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر، كشف الإصابة في اختلاف الصحابة، سيرة ذاتية (خ)، محموعة حوابات فقهية (متناثرة، لم تحمع)، رسائل صغيرة (خ)، قصائد وأراجيز (خ)، تحفة الأصحاب على ملحة الإعراب، نبذة عامة عن ولاية قريات، رسالة في صلاة الجمعة، كتاب في أنساب أهل عُمان (بالمشاركة)<sup>(۱)</sup>.

محمد شامل (0771 - .731a = V.P1 - PPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الشامي = محمد بن عبدالله الشامي

محمد بن شاهر السهلي (۱۳۲۰ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) معجم شعراء الإباضية ص ٣٣٢، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٣/ ٥٥٢، موقع البرزة العربية ٦/٦/ ٢٠١٠م.





من سورية. من أوائل المخرجين بها. أثّر في المشهد السينمائي، وأخرج أكثر من (٢٠) فيلمًا، بينها أفلام روائية وتسجيلية، منها «الشمس في يوم غائم» لحنا مينه. وكان رئيس اتحاد السينمائيين العرب حتى وفاته، زوج الممثلة مني واصف<sup>(٢)</sup>.

# محمد شاهين حمزة (1771 - 11114? = 7.011 - 10014) أديب متصوف نائب.

من مواليد الديوان، من أبناء النوبة بمصر. تعرَّض للسجن على أيدي المحتل لاتمامه بالوطنية. أصدر مجلة «لواء الإسلام»، وكان يرسلها إلى كل قرى النوبة بالبريد على حسابه، صاحب رحلات عديدة في محال خدمة المحتمع من خلال الجمعيات والأندية والروابط النوبية، وكانت حياته مزيجًا من الرحلات الفكرية والجولات الأدبية والجلسات الدينية والمعارك الصحفية، وكان نائبًا نشيطًا في البرلمان، أديبًا بارزًا، متصوفًا زاهـدًا.



محمد شاهين حمزة (خطه)

(٢) الحياة ١٤٢٤/١٢/٢هـ، الموسوعة العربية (السورية) ٥٤٠ /١١، موسوعة المخرجين ص ٣٧٥. وصورته من المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية.

له كتب عديدة أودع بعضها مذكراته السياسية وما إليها، منها: رحلة إلى السودان، مع الفكر الإسلامي في بعض قضاياه، حقوق الإنسان بين الشرق والغرب، عبدالرحمن الكواكبي، السيدة نفيسة رضى الله عنها، الروحية الحديثة دعوة إلى الإيمان، هذا هو الله، حقائق يختلف عليها الناس وأباطيل يتفقون عليها، على أطلال امبراطورية أهملها التاريخ، رجال ونساء، اعترافات نائب سابق، شموع أضاءت ومضت وأخرى تنتظر، عالم الحنّ، عالم بين عالمين(٣).

# محمد شاهين محرز (· · · - PY 2 / a = · · · - A · · Ya)

«بطلُ مصر والعالم في الرماية». هكذا ذُكر في نعيه، ولم أتحرُّه. مات نحو ۱۲ جمادی الآخرة، نحو ۱٦

يونيو .

محمد الشبوكي = محمد بن عبدالله الشبوكي

محمد شحاتة أبو الحسن (٠٠٠ - ۲۲۶ هـ = ٠٠٠ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد شحاتة ربيع (۱۰۰۰ – ۱٤٣٢هـ = ۲۰۱۰ م)

باحث في علوم النفس.

هو محمد شحاتة محمد ربيع.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية عام ۱۳۹۲هـ (۱۹۷۲م)، ثم كان أستاذ علم النفس في جامعات مصرية وعربية، منها جامعة الإمام بالرياض، عميد معهد الدفاع الاجتماعي. كتب بحوثًا معمَّقة في أنواع (٣) من أعلام النوبة ١/ ٥٥.

وفنون علم النفس والصحة النفسية، وله مقياس لضبط التوافق، نعي في الأول من شهر ذي الحجة، ٢٨ أكتوبر.

من عناوين كتبه العديدة: أثر السنّ على الوظائف النفسية، أصول الصحة النفسية، أصول علم النفس الصناعي، تجارب في مختبر علم النفس، التراث النفسي عند علماء المسلمين، تطبيقات في علم النفس، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الجنائي (مع جمعة سيد يوسف ومعتز سيد عبدالله)، علم النفس الحربي، علم النفس الصناعي والمهني، علم النفس العسكري، قياس الشخصية، المرجع في علم النفس التجربيي. وله كتب أحرى ذكرت في التحربيي. وله كتب أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين).



محمد شحاتة فرج (۱۳۲۰ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۰م) عالم فيزياء.

من مصر. حصل على الدكتوراه في التحليل البللوري بالأشعة السينية من جامعة لندن. عين أستاذًا باحثًا ثم أمينًا عامًا للمركز القومي للبحوث، وشارك في إنشاء معاهد للبترول وتيودور بلهارس والفلزات والنسيج والرمد والمعهد القومي للمعايرة.

وله: المبادئ الأساسية في فيزيقا الجوامد/ شارل كيتل (ترجمة بالاشتراك مع يوسف ليتو يوسف)(١).

(١) أعلام مصر في القرن العشرين ٤١٥.

محمد شرارة = محمد بن علي شرارة

محمد شرشر (۱۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد الشرفي = محمد حسين الشرفي

**محمد الشرفي** (١٣٥٥ – ١٤٢٩هـ = ١٩٣٦ – ٢٠٠٨م) حقوقي علماني.



من صفاقس بتونس. حصل على إجازة في القانون من باريس، وتخصص من بعد في القانون الخاص. التحق بحركة آفاق الاشتراكية اليسارية، عمل أستاذًا للقانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وسُجن في عهد بورقيبة، عيَّنه الرئيس زين العابدين بن على وزيرًا للتربية والعلوم عام ١٤٠٩هـ، ثم كان رئيسًا لجمعية حقوق الإنسان بتونس. وقد اصطدم بحركة النهضة (الإسلامية) وخاصة عندما (لعب) بكتب التربية الإسلامية لما كان وزيرًا، وحدثت اضطرابات بسبب تكريس أفكاره اليسارية. وكانت له نظرة سيئة إلى الإسلام، فهو يعتبره (كهنوتًا)، ولا يعترف بشيء اسمه شريعة ونظام حكم، أو أي التزام بالدين، من خلال النقل التالي منه، يقول في خاتمة كتابه (الإسلام والحرية): "درسنا آيات قرآنية ومنتخبات من السنة النبوية، وهي كلها تدلُّ في بداهة على أن الإسلام دين

وليس سياسة، وعلى أنه مسألة ضمير لا الزام، وهو عمل قوامه الإيمان لا القوة. كما رصدنا وقائع تاريخية عديدة وأساسية تدلُّ في جلاء على أن الإمبراطورية الإسلامية منذ نشأتما على يد أبي بكر حتى اضمحلالها سنة ٢٩٢٤م على يدي أتاتورك، كانت بالأساس شأنًا دنيويًا لا دينيًا). ولم أر أكثر جلاء من هذا الكذب، الذي لا يوافقه إلا من وضع العقل والعلم والبحث جانبًا،

مات في ٢ جمادى الآخرة، ٦ جوان (يونيو).

من كتبه: الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي. ولعله نفسه الذي سبق صدوره بعنوان: الإسلام والحرية: الالتباس بالحرية. وفي مقدمة الكتاب الأول ذكر أن الكتاب وضع أولًا بالفرنسية(٢).

محمد شریعتمداري = محمد کاظم بن حسن شریعتمداري

محمد شریف بن خالد الرأس (۱۳٤٩ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۰م) أديب وكاتب ساخر معارض. عُرف بشريف الراس.



ولد في حماة. انتمى إلى حزب الشباب أولًا، الذي أصبح اسمه (العربي الاشتراكي)، ولما اندمج مع حزب البعث صار عضوًا فيه، وكان نشيطًا، قاد مظاهرة شهيرة أدت إلى

(٢) كتابه المذكور، جريدة الصباح (تونس) ١٥ جوانًا ٢٠٠٨م، الموسوعة الحرة ٧١١/١/١٧م. وهو غير محمد حسين الشرفي (اليمني)، ومحمد يحيى الشرفي من اليمن أيضًا، طبيب أديب، ت ١٤٢٧هـ.

استقالة وزارة سعيد الغزي سنة ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م). وانفرط الحزب أيام الوحدة، ولما فُصل أكرم الحوراني من حزب البعث تركه المترجم له أيضًا، ولم يلتزم بتنظيم سياسي آخر. تخرَّج في قسم الفلسفة بجامعة دمشق، ودخل في عالم الكتابة الأدبية، ودرَّس. عمل في إدارة الميناء بالكويت أيامًا، ورئيسًا لشعبة الفنون الشعبية بوزارة الثقافة السورية، وعندما حكم البعث اعتُقل وفُصل من وظيفته، فعمل خطاطًا ومصمِّم كتب وصاحب دار للإعلان، ثم غادر إلى لبنان وعمل صحفيًا ومدرسًا، وكتب للأطفال، وألف برامج إذاعية ومسلسلات تلفزيونية لشركات إنتاج خاصة، ثم غادر لبنان إلى العراق وعمل موظفًا في دار ثقافة الأطفال بوزارة الإعلام، وحصل على الجائزة الأولى في تأليف كتب الأطفال من المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم. وذكر أن ما لمسه النقَّاد من نفَس إسلامي أو توجه ديني في رواياته الأخيرة جاءت عفوية دون تخطيط. وكان قوميًا ولكن ضدَّ عبدالناصر، ويقدِّم حلولًا إسلامية! ويعتبر نفسه (صاحب قضية) وأن شعب سورية مظلوم... ومن أشهر أعماله للتلفزيون (أحلى الكلام). توفي في ١٣ صفر، ١٧ أيار (مايو).

كتبه: في العادة (ترجمة نصوص لبرغسون ورافيسون، رسالة تخرج)، للضاحكين فقط (مقالات ساخرة)، مقهى البقرة (رواية فكاهية ساخرة)، من الجرح السوري (عن مجزرة حماة)، مهمة سرية جدًا (رواية ساخرة عن ملاحقة المجاهدين السوريين في فرنسا)، حالات السيد صابر فقّعتوني، خواطر ضاحكة، طاحون الشياطين (رواية)، الورطة (رواية)، اعترافات قاتل سعيد جدًا، تعالوا نعشق ليلى (خ، رواية)، سورية المستجيرة تحت سكين الطائفية الحقيرة (خ)، القدس تعبد و (مسرحية)، لا أورشليم، في انتظار عبدو (مسرحية)، سورية تحت الحكم النصيري. وله كتب

عديدة للأطفال أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# محمد شریف ساحلي (۱۳۲۶ – ۱۹۰۹ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۹م) مؤرِّخ، تربوي، محرر صحفي.

من مواليد سيدي عيش في ولاية «بجاية» بالجزائر، درس بجامعة السوربون في باريس، وحصل منها على شهادة الدراسات العليا في الفلسفة، ودرَّس في الجامعة نفسها، ثم امتهن الصحافة، فكتب في جريدة (الأمة) الناطقة باسم حزب (نجم شمال إفريقيا)، وعمد إلى تأسيس بجلة وطنية سمّاها (إفريقيا) وتعرض إثر ذلك لملاحقات ومحاكمات مستمرة من المحتلّ. ومنذ عام ومحاكمات مستمرة من المحتلّ. ومنذ عام فيه مناصب كبيرة، وصار سفيرًا للجزائر في الصين الشعبية، وفي تشيكوسلوفاكيا. توفي في الأول من شهر ذي الحجة، الرابع من

وله عدة كتب، منها: الأمير عبدالقادر: فارس الإيمان: إزالة شوائب الاستعمار عن التاريخ، الأمير عبدالقادر: أباطيل فرنسية وحقائق جزائرية، رسالة يوغورطة، الجزائر تتهم، مؤامرة ضدَّ شعوب إفريقيا، تحرير التاريخ(٢).

شهر يوليو (تموز).

# محمد شریف بن طاهر الشیبانی (۱۳۳۶ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

# محمد شریّف بن عبدالله الجبرتي (۱۳۰۹ – ۱۹۹۳ م) (۱۹۹۳ – ۱۹۹۳ م) (تکملة معجم المؤلفين)

(۱) من ترجمة كتبها بنفسه عام ۱۹۸۷م ونشرت في موقع رابطة أدباء الشام (استفدت منها سنة ۱۹۳۳ه)، معجم المؤلفين السوريين ص۲۰۳۰ و ولقاء أجري معه سنة ۱۶۰۹هـ ولكن نشر بعد وفاته في الموقع السابق (وهو لقاء عجيب!). (۲) معجم مشاهير المغاربة ص۲۷۰، الفيصل ع ۱۵۲ (صفر ۱۵۲۰هـ) ص۲۱، وما كتبه الهادي الحسني في (الشروق أون لاين) بتاريخ ۲۰۱۰/۲/۱۰.

محمد الشريف الفاضل التقلاوي (محمد ١٣٣٥ - ١٤٣٠ م) عالم سلفي.



من أم درمان بالسودان، درس القرآن وعلومه على علماء، وتخرَّج في المعهد العلمي، ثم عمل في التعليم، واختير أول رئيس لجماعة أنصار السنة المحمدية عام ١٣٥٥هـ. وكان من أبرز العلماء الذين دعوا الساسة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. هاجر إلى إريتريا لنشر الدعوة الإسلامية من خلال المعهد العربي الذي أقامه أحد رجال الأعمال اليمنيين بأسمرا، وبعد عودته عمل سكرتيرًا لأول رئيس وزراء سوداني بعد الاستقلال عام ١٣٧٦هـ الزعيم إسماعيل الأزهري، وأصبح عضوًا في اللجنة الستينية للحزب الوطني الاتحادي الذي قاده الأزهري، وكشف أدوار الماسونية في تخريب الحياة العامة بالسودان، وإليها ينسب مقتل الأزهري. ناصر قضايا الأمة، ووقّع على عدد من البيانات الجماعية التي أصدرها علماء السودان مناصرة للعراق وأفغانستان، ودعا لمقاطعة البضائع الأمريكية إثر احتلالها الدولتين، وإثر العدوان اليهودي على غزة سنة ١٤٢٩ه، كما أصدر مع عدد من العلماء السودانيين من الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان فتوى تحرم الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية الجنوبية والتحالف معها، والتعامل معها تجاريًا أو دعائيًا، متهمًا إياه بالكيد للإسلام والمسلمين. وتخرَّج عليه عدد كبير من الدعاة بإفريقيا، وأصبح مسجده بأم

درمان مركزًا إسلاميًا مصغرًا تدرَّس فيه أنواع العلوم. توفي صباح يوم الأربعاء ١٤ ربيع الأول، ١١ آذار (مارس).

وله مؤلفات، منها: العقيدة الركن الأول في الإسلام، الماسونية أخطر الجمعيات السرية، أركان الإسلام (خ)، المعاملات (خ). وترجم كتاب: المسيحية في السودان(١١).

# محمد شریف مساعدیة (۱۳۶۳ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۲م) مناضل.



من الجزائر. أحد المناضلين القدامى في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكان عضوًا في المجلس التأسيسي الذي تشكل بعد الاستقلال مباشرة، تقلّد منصب وزير المجاهدين، ورأس مجلس الأمة في البرلمان، وتولى إدارة الجبهة في عهدي بومدين وابن جديد، قاد الجناح «الإصلاحي» في الجبهة بوصفه أمينها العام، أعفي من مناصبه السياسية في عهد بوتفليقة. مات في ٢١ وربيع الأول، ١ يونيو(٢).

# محمد شریف الملا عثمان (۱۳۶۳ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۲۵ - ۱۹۷۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد شعبان الصوابي (۱۰۰۰ – ۱٤۳۱ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد بن شعبان مزالي (۱۳۲۵ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۰م) وزير أديب.



ولد في المنستير بتونس، حصل على الشهادة الثانوية من المدرسة الصادقية بتونس، وواصل تعليمه العالى في باريس متحصصًا في الفلسفة، عاد ودرَّس في الصادقية، وأصدر محلة «الفكر» سنة ٤٠٦هـ (١٩٨٦م)، بمشاركة البشير بن سلامة، دافع فيها عن أمور تتعلق بالأصالة والتعريب، وكسب ثقة الأدباء، الذين انتخبوه رئيسًا لاتحاد الكُتّاب عند تأسيسه، وترأس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، والجامعة التونسية لكرة القدم، وكان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وقد عمل في السلك الحكومي منذ استقلال تونس، فالتحق بديوان وزارة المعارف، ثم كان مديرًا عامًا لإدارة الشباب والرياضة، ومديرًا لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون. ومنذ عام ١٣٨٨هـ (١٩٦٦م) شغل مناصب وزارية، أولاها: وزارة الدفاع، ثم الشباب والرياضة، فالتربية القومية ثلاث مرات متوالية، تخلَّلتها وزارة الصحة، ثم تولَّى الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) خلفًا للهادي نويرة عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م) لكن بورقيبة عزله عام ٤٠٦هـ (١٩٨٦م) بتهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة ومحاولة الإطاحة به، وحكم عليه بالإعدام، ودفعه هذا إلى الفرار إلى أوربا عبر الجزائر، وقطع الحدود بين تونس والجزائر مشيًا. وقضى (١٦) عامًا في المنفى. ثم أصدرت المحكمة

حكمًا يسمح له بالعودة إلى البلاد في عهد زين العابدين بن على. وألف كتاب «نصيبي من الحقيقة» نفى فيه كل تمم الفساد التي نُسبت إليه، وقال إنه لم يخطط للإطاحة ببورقيبة، لكنه كان ضحية تقدُّمه في السنّ، واستماعه إلى وشايات وزراء آخرین، کما ذکر فی لقاء معه أن سبب إقالته هو إصراره على التعريب، وأنه تولَّى من قبل وزارة التربية ثلاث مرات، وفي كلِّ مرة حاول التعريب أقالوه! وأنه عندما تولَّى رئاسة الوزارة فعلوا به ذلك، قال: «وأضافوا بأن تعريب التعليم هو الذي ساعد على ظهور الحركات الإسلامية، بحيث اعتبر بورقيبة أن هذه جريمة لا تغتفر». توفي في مستشفى بباريس يوم الأربعاء ١١ رجب، ۲۳ حزيران (يوليو).

ومن عناوين كتبه: دراسات، رسالة مفتوحة إلى بورقيبة، في التونسة والتعريب، مواقف، نصيبي من الحقيقة: وزير أول رئاسة بورقيبة يشهد، تاريخ إفريقيا الشمالية: من البدء إلى الفتح الإسلامي/ شارل أندري جوليان (ترجمة مع البشير بن سلامة)(ا).

# **محمد الشعبوني** (۱۳٤۷ – ۱۹۱۲ه؟ = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۲م) شاعر، محرر صحفی، کاتب.



(٣) موسوعة بيت الحكمة ١٩٦/١، الموسوعة التونسية (٢) ، الموسوعة التونسية (٢٦/ ١٤٦٠) دليل الإعلام والإعلام ص ٥٦٠، لقاء معه في المجتمع ع ١٩٠١، ١٩٥١هـ) ص ٢٧، موقع أخبار مصراوي، موقع المعرفة، الموسوعة الحرة، إثر وفاته. هو غير محمد العابد منالي...

إسلام أون لاين ١١/٣/٣م.

 <sup>(</sup>۲) ملحق موسوعة السياسة ص٦٣٢ مع إضافات. ورسمه من جريدة الخبر.

ولد بصفاقس في تونس. حصل على الشهادة العالية في الآداب، والإجازة في الشريعة من الكلية الزيتونية، ثم عين كاتبًا بإدارتما، فمدرّسًا بالمرحلة الثانوية حتى تقاعد. حرّر في الصحف، وأنتج في الإذاعة، ورأس تحرير مجلتي العزائم والقلم، وحصّل جوائز.

من شعره:

قالـوا، وقالوا شاعـرٌ

يشدو بكـلِّ مناسَبــهُ للمـدح والزُّلفي وتـص

وير العروض الكاذبة

ماكان يومًا ملهمًا

رأي العيون الغاضية؟ لو راجعوا أشعاره

لرأوا هناك غرائبة

دواوينه الشعرية: وحي الضمير، أغاني الوفاء.

مؤلفاته الأخرى: النادي الصفاقسي في خمسين سنة، الهادي شاكر شهيد الحركة، الصحافة بصفاقس، سطور من تاريخ التعليم بصفاقس (بالاشتراك)، الثعالبي في الشعر العربي، فهرس مؤلفي صفاقس في القرن العشرين (بالاشتراك) (1).

محمد الشعراوي عبدالوهاب (١٣٣٥ - ١٤٢٤ه = ١٩١٦ - ٢٠٠٣م) من روَّاد الخزف المعاصر.

(١) معجم البابطين ٤/ ٢٣٢.



من محافظة الغربية بمصر. تخرَّج في مدرسة الفنون التطبيقية. عمل مفتشًا للتربية الفنية والدراسات العملية لفنِّ الخزف، ورأس قسم المعارض الخارجية بالتبادل الثقافي في وزارة الثقافة، كما عيّن خبيرًا للفنون في وزارة الثقافة بعدن، وأقام معارض خاصة في القاهرة وباريس وبون، وشارك في معارض جماعية محلية ودولية، واشتهر بإبداعه من خلال تحكمه في خامة الطينة الحمراء (الأسواغلي) بتشكيله قطعًا نحتية تعتمد في بنائها على آيات من القرآن الكريم، في ثوب تعبيري يجمع بين قداسة المعنى وشموخ البناء وروحانية المضمون، مع مراعاة التوازن والتنوع في أحجام الحروف والكلمات، فلا يوجد صفٌّ يماثل الصفَّ الذي يليه في الحجم أو التشكيل، في بنائية معمارية شكل منها مئات الآيات القرآنية. توفي في شهر آب (أغسطس)<sup>(۲)</sup>.



لوحة فنية لمحمد الشعراوي (٢) الأهرام ع ٢٦٦٧ (٩/٨/٤٢هـ)، موقع وزارة الثقافة المصرية، قطاع الفنون التشكيلية (رجب ١٤٣٣هـ).

محمد شفيع بن ياسين الديوبندي (١٣١٤ – ١٣٩٦هـ = ١٨٩٦ – ١٩٧٦م) داعية وعالم محتهد.

ويقال له: محمد شفيع العثماني، ومحمد شفيع المفتي.



من ديوبند، والد القاضي محمد تقي. تلقّي العلوم في مدرسة ديوبند، واستفاد من كبار العلماء، وسلك على يد شيخ الهند محمود الحسن، وأشرف على التهانوي. اشتغل بالفتوى في المدرسة المذكورة (١٢) عامًا، وكتب خلالها أربعين ألف فتوى، وتابع كتابتها بعد فراقها حتى صارت فتاواه ضعف العدد المذكور. أسَّس مع شبير أحمد العثماني وظفر أحمد العثماني جمعية سياسية تخدم مصالح المسلمين وتدعوهم إلى فكرة تأسيس باكستان، وهي «جمعية علماء الإسلام» وصل إلى باكستان وبذل جهوده مع إخوانه العلماء لوضع دستور إسلامي للدولة الجديدة، ونجحوا في ذلك، وعرف ذلك بـ «القرار الأساسي» الذي حال دون النفوذ العلماني، وضمَّ إلى الدستور كجزء منه.. ثم أنشأ مركزًا تعليميًا في كراتشي باسم «دار العلوم - كراتشي»، التي تعتبر من أكبر المدارس الإسلامية في باكستان، وكان بما مفتيًا. توفاه الله في ١١ شوال. وله آثار علمية طيبة، منها: إمداد المفتين (جزء من فتاویه)، الازدیاد السنی علی اليانع الجني، الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة (بالاشتراك مع أشرف التهانوي)، هدية المهديين في آية خاتم النبيين، أحكام القرآن، أخلاق أم شقاق؟، توزيع الثروة في الإسلام، نفحات في فضل اللغة العربية،

النفحات (شعر ونثر)، تفصيل الخطاب في تفسير آيات الحجاب، السعي الحثيث في تفسير لهو الحديث. وله تفسير بالأردية(١).

**محمد شفيق الريدي** (١٣٢٣ – ١٣٩٨ه = ١٩٠٥ – ١٩٧٨م) خبير كيميائي نشيط.



ولد في طنطا. حصل على دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الحيوية من جامعة مانشستر بإنجلترا، أستاذ ورئيس قسم بكلية الطب في جامعة القاهرة. حضر غالبية المؤتمرات العلمية التي عُقدت بالدول العربية في محال العلوم الحيوية والكيميائية والصيدلية، انتمى إلى عدد من الجمعيات والهيئات العلمية، وعمل مستشارًا في هيئات علمية محلية، ومؤسّسًا ومستشارًا فنيًا لأكاديمية العلوم الدولية للتغذية والمواد الحيوية والبيئية بألمانيا الغربية، أسهم في تدعيم وتأسيس أقسام الكيمياء الحيوية في كليات الطب بعدة جامعات، وكليتي الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة. أنشأ وحدة أنور مفتى للميتابوليزم، وهي أول مدرسة علمية للبحث الطبي عام ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م)، أشرف على ١٠ رسائل دكتوراه، و٨٥

(۱) محمد تقي العثماني/ لقمان حكيم ص١٥ علماء العرب في شبه القارة الهندية ص١٤٣، تشنيف الأسماع (روردت فيه وفاته عام ١٣٩٢هـ؟)، معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية ص٤٢٤، معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المعاجم والمشينحات ٢/ ٥٦١، أشرف علي التهانوي/ محمد رحمة الله الندوي ص٢٩٣. وصورته من موقع أحت أون لاين.

رسالة ماجستير، نجح في توسيع دائرة التعاون العلمي بين مصر والدول العربية والأوربية وخاصة في مجال الكيمياء الحيوية. مات في ٢٧ محرم، ٦ يناير.

بلغت بحوثه المنشورة بالمحلات العلمية المحلية والعالمية (١٠٨) بحوث، انفرد بإعداد أغلبها. وشارك في إعداد وإصدار: دستور الأدوية المصري(٢).

محمد شفيق محمد رشوان (١٣٥٦ - ١٤١٨ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد أبو شقرا (۱۳۲۸ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۱م) شيخ عقل الطائفة الدرزية بلبنان.



ولد في عماطور من قرى قضاء الشوف. عمل في الزراعة والتجارة في لبنان ودمشق، وانتحب في الأخيرة رئيسًا لمجلس أرباب العمل والعمال لنقابات السيارات والسواقين. له مواقف ضدَّ الفرنسيين. تولَّ مشيخة الدروز سنة ١٩٤٩، وأقام لهم مؤسَّسات دينية واجتماعية وصحية. مات في (٦) ربيع الآخر، (٢٤) تشرين الأول (٣).

# محمد الشقنقيري = محمد عبدالهادي الشقنقيري

(٢) حكماء قصر العيني ص٣٢٧، الموسوعة العربية الميسرة
 ٢/ ٢١٢، موسوعة أعلام العلماء ١٠/ ٥٣٠.
 (٣) موسوعة رجالات من بلاد العرب ص٧٢، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٣٤.

**محمد شكري** (۱۳۵۸ – ۱٤۲٤هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۰۳م) أديب قاص.



ولد في قرية بني شيكر شمال المغرب (الريف)، انتقل مع والديه إلى مدينة طنحة وهو صغير. تابع دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة العرائش. عمل في سلك التعليم بطنحة. تفرغ للكتابة والتأليف. نشر أدبياته في عدد من الجحلات الأدبية العربية والأمريكية والإنجليزية، من قصة ورواية ومسرح، و كتب للإذاعة. اشتهر بسيرته الذاتية «الخبز الحافي» الذي ترجم إلى (٣٩) لغة، ومنع في المغرب طوال (٢٠) عامًا. وهو - كما قيل - يكتب ما لا ينشر؟ أوصى بمقتنياته إلى وزارة يقال وما لا ينشر؟ أوصى بمقتنياته إلى وزارة تشرين الثاني نوفمبر، وكان يعالج على نفقة الملك.

ومماكتب فيه:

حوار/ الزبير بن بوشتى، يحيى بن الوليد. تدمير النسق الكولونيالي: محمد شكري والكتاب الأجانب/ يحيى بن الوليد. الحوار الأخير: بول بولز – محمد شكري/

الحوار الاخير: بول بولز – محمد شكر*ي|* عبدالعزيز جدير.

من عناوين كتبه: الخبز الحافي: سيرة ذاتية روائية ١٩٣٥ – ١٩٥٦، غواية الشحرور الأبيض، الشطّار، المدينة المضادة، استرناكوس العظيم، جان جنيه في طنجة، تينسي في طنجة، بول بوولز وعزلة طنجة، زمن الأخطاء، وجوه، مجنون الورد، الخيمة،

السوق الداخلي، السعادة (مسرحية)(١).

محمد شكري الحسيني سرحان (۱۳۶٤ - ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۲۵ - ۱۹۹۷م) ممثل مشهور. عُرف بـ«شكري سرحان».



من الإسكندرية. حصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية. ممثل سينمائي، قام ببطولة العديد من الأفلام على مدى أربعين عامًا. ثم اتجه للتمثيل في التلفزيون. حضر العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والمحلية...حصل على جائزة أحسن ممثل من الدولة، ومن المهرجان الآسيوي الإفريقي، وجمعية الفيلم، وجمعية كتاب السينما.. وغيرها، في أدوار مختلفة (۲).

محمد شكري سويرجو (۱۳٤٧ - ۱۳٤۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن شلاح المطيري (١٣٥٢ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٥م) شاعر شعبي.

 (۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ۲۱۱، موسوعة أعلام مصر ص ۲۵۷، الموسوعة العربية (السورية)
 ۷۹۸ /۱۰.



من بادية الشلالحة بمنطقة المدينة المنورة، من أوائل مقدمي برامج البادية في الإذاعة والتلفزيون، استمرَّ فيها نحو (٥٠) عامًا، وهو عسكري برتبة مقدَّم في القوات الجوية، وتزعم مشيخة قبيلة الشلالحة مدة. توفي يوم الجمعة ٢٦ ربيع الآخر.

محمد شلهوب = محمد واكب شلهوب

محمد شمام (۱۳۱۸ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۹۱م) عالم فقیه، باحث محقق.



ولد بمدينة تونس، تعلم بالمدرسة العرفانية التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية، وبجامع الزيتونة. درس بالجامع الأعظم، وتخرج على يديه أفواج من طلبة العلم على مدى خسين عامًا. نشر بحوثًا علمية في مجلات وجرائد كثيرة، مثل «الهداية» و«الفتح»، وشارك في ملتقيات علمية بإلقاء محاضرات إسلامية وتاريخية وأدبية.

ومن آثاره: المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس/ محمد بن أبي القاسم الرغيني المعروف بابن أبي دينار (تحقيق وتعليق)، إتحاف أهل

الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان/ أحمد بن أبي الضياف (تحقيق مع آخرين، ٨ مج)، مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول/ الشريف التلمساني (تحقيق)، حاشية الشنواني في شرح مقدمة الإعراب (تحقيق)! (تك.

محمد شمس الدين المولوي (۰۰۰ - ۱۹۰۵ هـ = ۰۰۰ - ۱۹۸۶ م) شيخ المولوية بدمشق. توفي في ۱۰ ربيع الأول بدمشق<sup>(۱)</sup>.

محمد شمسي = محمد حسين المطلبي

محمد الشنافي = محمد ولد مولود ولد داداه

**محمد شنیق** (۱۳۰۷ – ۱۳۹۱ه = ۱۸۸۹ – ۱۹۷۱م) سیاسی حزیی وجیه.



من أسرة ثرية بتونس. درس في معهد الجمعية الخلدونية، كان مولعًا بالشؤون الاقتصادية، أسَّس بنك التعاضد التونسي، رأس غرفة التجارة التونسية أثناء الاحتلال

(۲) الفيصل ع ۱۷٦ (صفر ۱٤۱۲هـ) ص۱۳، مشاهير التونسيين ص٥٢٤ — ٥٢٥.

والصورة من منتديات تونيزيا سات. (٤) تاريخ علماء دمشق ٣/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>۱) موسوعة أعلام العرب المبلحين ۳/ ۱٦٣٧، معجم الروائيين العرب ص ٢٥٣٩، الفيصل ع ٣٦٩ ص ١٦٣٧، دليل الكتاب المغاربة ص ٢٥٣، الشرق الأوسط ع ١٠٧٠، الشرق الأوسط ع ١٤٨٤، المجارة ع ١٤٨٤٩هـ)، الحياة ع ١٤٨٤٩.

الفرنسي، وأسهم في تأسيس «تعاونية الاعتماد التونسية». ترأس الحكومة مرتين في عهد محمد المنصف، ثم محمد الأمين، وعُدَّ من أبرز وجوه حزب الدستور التونسي الجديد(۱).

محمد شهاب العاني (۰۰۰ - ۲۰۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد شهاب الدين الندوي (١٣٥٠ - ١٤٢٣ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٢م) باحث إسلامي.



ولد في مدينة بنجلور جنوب الهند. تخرج في جامعة ندوة العلماء بلكهنؤ. أسّس المجمع الإسلامي «الأكاديمية الفرقانية» عام ١٣٩٠ه، ورأس تحرير مجلة «تعمير الفكر». وكانت همته في إعداد كتب تقوم بدور التعريف بالإسلام حسب مقتضيات العصر الراهن، وخاصة في تحقيق الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة؛ لمقاومة الإلحاد واللادينية والتحديات المادية ضدً الإسلام، ووفر كتب العلوم والفنون الإسلامية، وكان دائم الفكر والبحث والدراسة. توفاه الله يوم الخميس (١١) صفر، الموافق (٥) إبريل. الخميس (١١) صفر، الموافق (٥) إبريل. مشاهير الونسيين ص٢٥، تراجم وقضايا معاصرة

من أهم مؤلفاته بالعربية إلى جانب صدورها بالأردية والإنجليزية (لعل بعضها بالعربية؟): بين علم آدم والعلم الحديث، الأدلة العلمية الحديثة على المعاد الجسدي، التجليات الربّانية في عالم الطبيعة، الاستنساخ الجيني يصدِّق المعاد الجسدي، أهية علم الكيمياء والفيزياء وخطورة النفط والبتروكيميائيات، التقدم في العلم والتكنولوجيا ضرورة أكيدة من منظور إسلامي، الحاجة إلى إنشاء دار الشريعة في الهند، نفضة العالم الإسلامي تحت ظلال القرآن، القرآن الكريم والدنيا الحيوية، خلق آدم ونظرية التطور والارتقاء، علم الكلام الجديد، القرآن الكريم ودنيا علم الكلام الجديد، القرآن الكريم ودنيا

وأهم كتبه بالإنجليزية وبعض الأردية في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد شوقي أمين (١٣٢٨ – ١٤١٠هـ = ١٩١٠ – ١٩٩١م)

من رواد الأدب واللغة. من مؤسّسي مجمع اللغة العربية بمصر. أخو (محمود أمين العالم).

ولد في القاهرة، والده أمين محمد العالم من رجال الأزهر. التحق هو الآخر بالأزهر والله من رجال الأزهر. التحق هو الآخر بالأزهر والله منه الشهادة الأولية، تفرغ للبحث والدراسة في علوم اللغة والأدب والشريعة دون أن يكمل تعليمه الثانوي. تولَّى تحرير محلة (الشاعر» وعيِّن محررًا بمجمع اللغة العربية عام ١٣٥٣هـ، وكان خبيرًا بلحنة الأصول، ولجنة الألفاظ والأساليب، ولجنة المناسبة المعجم الوسيط. انتخب لعضوية المجمع عام ١٣٩٤ه. له انتخب لعضوية المجمع عام ١٣٩٤ه. له بحوث عديدة في مجال اللغة والأدب.

(۲) وترجمته من كتابه (بين علم آدم والعلم الحديث)، المختمع ع ١٤٩٨ (١٤٢٣/٢/١٤)، الداعي ع ٥ (جمادى الأولى ١٤٢٣هـ) ص٣٧، البعث الإسلامي (ربيع الآخر ١٤٢٣هـ) ص٩٨.



محمد شوقي أمين من مؤسسي مجمع اللغة العربية

ومن مؤلفاته وتحقیقاته: دیوان عائشة التیموریة (تحقیق)، دیوان بشار بن برد (ناشره ومقدمه وشارحه ومکمله محمد الطاهر بن عاشور؛ علق علیه ووقف علی طبعه محمد رفعت فتح الله، محمد شوقی أمین، ٤ مج)، الألفاظ والأسالیب (مع مصطفی حجازی)، مهمات الصلاة: قطوف دینیة (مستحرج من کتاب: موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین للقاسمی، قام المترجم له بإعداده وإخراجه)، طرائف وفكاهات من تراثنا العربی.

وقام بإخراج وإعداد وتحرير البحوث والندوات العلمية التي عقدها مجمع اللغة العربية، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين، مثل: محاضرات الجلسات في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة... مؤتمر الدورة السابعة والثلاثين، مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا، مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا ٢٩٣٢ – ٢٩٦٢ م... الخ. كما تولًى إخراج كثير من مؤلفات أحمد تيمور (٣).

## محمد شوقي بشادي (۰۰۰ – ۱٤٣٥ه = ۰۰ – ۲۰۱۳م)

أستاذ المحاسبة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، عضو لجنة الحكماء، ولجنة تيسير ومتابعة الأعمال التنفيذية بالكلية.

كتبه: المحاسبة المالية، الحاسب الإلكتروني ونظم المعلومات، نظم المعلومات المحاسبية (٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٤١٦، الجمعيون في خسين عامًا ٢٨٩، ووردت وفاته في المصدر الأول ١٩٩٣م؟

(مع آخرين)، دراسات في النظم المحاسبية، دراسات في المحاسبة المالية، أصول المحاسبة المالية، أصول المحاسبة المالية (بلمشاركة)، المحاسبة المحاسبة المالية: دراسات في إعداد وتحليل القوائم المالية (مع خيرت ضيف)، المحاسبة المالية: تطبيقات عملية ( مع السابق)، الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، محاسبة المنشآت المتخصصة.



محمد شوقي الفنجري (۱۰۰۰ – ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) اقتصادي إسلامي.



من مصر. حصل على الدكتوراه من جامعة كان بفرنسا عام ١٣٨٧ه عن رسالته «محاولة على اشتراكية الإسلام ومشكلة تقهقر العالم الإسلامي»؟ أستاذ الاقتصاد الإسلامي، أشرف على رسائل جامعية في جامعة الأزهر وجامعة الإمام بالرياض، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكيل مجلس الدولة، رئيس

بحلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية، التي كانت تعيل أكثر من (٧٠٠) أسرة. وكان يركز على مؤسَّستين مهمتين في المجتمع: مؤسَّسة الزكاة، ومؤسَّسة الوقف الإسلامي. وكان نشيطًا، حاضرًا في الساحة الإعلامية وساحة الاقتصاد الإسلامي، وله مقالات وحوارات ومقابلات في وسائل الإعلام. توفي يوم الخميس ٢٦ رجب، ٨ تموز (يوليو).

وله مؤلفات كثيرة في مجال تخصصه، منها: الإسلام والتأمين: التعاون لا الاستغلال أساس عقد التأمين الإسلامي، الإسلام والضمان الاجتماعي، الإسلام والمشكلة الاقتصادية، الإسلام وعدالة التوزيع أو حفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد الجتمع ودول العالم، جدلية الإسلام: دراسة مقارنة مختصرة للكشف عن المنهج المعرفي الإسلامي، ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي، فتاوى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حول فوائد صناديق التوفير...، المذهب الاقتصادي في الإسلام، مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي، نحو اقتصاد إسلامي: المنهج والمفهوم، الوحيز في الاقتصاد الإسلامي<sup>(١)</sup>.

محمد شوكت بن مصطفى التوني (١٣٢٦ - ١٤٠٠هـ؟ = ١٩٠٨ - ١٩٨٠م) أديب، محام.



 (۱) له ترجمة في مجلة المستقبل الإسلامي ع ١٥٠ (شوال ١٤٢٤هـ) ص٥٠ (ولم أستفد منها).

من مواليد قرية إتليدم في مركز ملوى محافظة المنيا. تتلمذ على طه حسين وأحمد أمين وزكي مبارك في كلية الآداب، ثم انصرف عنها إلى كلية الحقوق وتخرج في أول دفعة. عمل في بدايته صحفيًا، فكتب في «روز اليوسف» ومجلة «المسرح» و«كوكب الشرق». عمل وكيلًا للنائب العام، ثم تفرغ للمحاماة، وترافع في قضايا سياسية هامة، مثل قضية «أمين عثمان»، ومحكمة الثورة، مثل قضية مصطفى أمين، وقضايا الإحوان المسلمين.

ومن كتبه: محمد محرر العبيد، محاكمات الدجوي (باسم شوكت التوني)، محمد في طفولته وصباه: قصة اليتيم الخالد (٤ ح) وقد ترجم إلى الفارسية والأفغانية، صور من الحكمة، المحاماة فنِّ رفيع (وضع فيه خلاصة تجربته)(٢).

محمد بن الشيخ (۱۳۲۳ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۶۳ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد شیخ أحمد «کشك» (۲۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) عالم خطیب.

أحد أبرز علماء الصومال، من علماء حركة الإصلاح، كان مفوَّهًا وخطيبًا جهوريًا، ولذلك لقب بد كشك». تخرَّج من حلقته الكثير من طلبة العلوم الإسلامية في مقديشو. قتله مسلحون في مقاطعة بولحوبي جنوبي العاصمة، في ٢ ربيع الأول، ١٠ آذار (مارس)(٢).

 <sup>(</sup>۲) أعلام مصر في القرن العشرين ٤١٦ (وفيه وفاته ۱۹۸٦م)، منتدى المحامين العرب (۱٤٣٢هـ). وصورته من ويكيبيديا الإخوان المسلمون.
 (٣) موقع قناة الجزيرة، إثر اغتياله.

محمد بن شيخ عبدالله المساوي (۱۳۲۱ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۶م) عالم أديب.

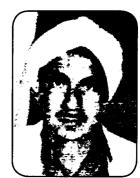

ولد في مدينة سوربايا بأندونيسيا، تلقًى العلوم الدينية والعربية في زاوية محمد بن هادي السقاف عمدينة سيؤون، وحالس مفتي حضرموت عبيدالله السقاف، ثم درَّس في سيؤون (٢٥) عامًا، وكتب مقالات في صحف حضرموت وعدن وأندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، وكان من كتَّاب صحيفة والتهذيب»، ونشط ثقافيًا ودينيًا وأدبيًا. وله عدد من المؤلفات المخطوطة، منها: البنت الحضرمية (رواية)، سوانح المدرسة، البنت الحضرمية (رواية)، سوانح المدرسة، يوميات، الرحلة الحجازية، في رحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ديوان المساوي(۱).

محمد بن شيخي حموية (١٣٥٣ – ١٣٧٣ه = ١٩٣٤ – ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد شيكو = محمد بن محمد وعلي شيكو

محمد صابر سليم (۱۰۰۰ - ۱٤٣٢هـ = ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱م) تربوي منهجي بيئي.

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.



من مصر. حصل على إجازة في العلوم البيولوجية من جامعة القاهرة، والماجستير والدكتوراه من جامعة ستانفورد بأمريكا في تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم، ثم كان أستاذ المناهج والتربية العلمية بجامعة عين شمس، وخبيرًا عالميًا في التربية البيئية، ومستشارًا ثقافيًا بالصين، ورئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، ورئيس قسم معهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، ورئيس محلس إدارة الجمعية المضرية للتربية العلمية، ومدير إدارة العلوم بالمنظمة العربية للتربية بجامعة الدول العربية، وعضو الاتحاد الأمريكي للتربية البيئية. قدم برامج إذاعية وتلفزيونية، وأشرف على رسائل علمية في مصر والدول العربية، ونعى في ٢٥ محرم، ٤ يناير.

له العديد من الكتب والمراجع العلمية المنشورة، وترجم عشرات الكتب العلمية، منها: الحيتان/ روي تشابمان أندروز، الراديو والتلفزيون/ جاك جولد، العمارة/ لامونت مور (ترجمة مع محمد توفيق محمود)، كنوز العلم في أسئلة وأجوبة/ وليم فرجارا (ترجمة مع سيد رمضان هدارة)، كيف تدور عجلة الحياة/ إدوارد هيوى، مرجع في عجلة الحياة/ إدوارد هيوى، مرجع في مورهولت، ألكسندر جوزيف (ترجمة مع الدمرداش سرحان)، من الطيارة الورق للنفاثة/ ريتشارد بيشوب.

ومن مؤلفاته: العلم والثقافة العلمية في خدمة المجتمع، التلفزيون كيف يعمل، ماذا بداخل جسمي، كلُّ شيء عن الراديو والتلفزيون، التجارب العلمية من الأدوات البسيطة (٢ ج)، بناء المناهج وتخطيطها (بالمشاركة)(٢).

محمد صابر مرسي (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصادق بن إبراهيم عرجون (١٣٢١ - ١٩٠١ه = ١٩٠٣ - ١٩٨٠م) عالم جليل داعية.



ولد في أدفو بمحافظة أسوان، وتخرج من الأزهر على نظامه القليم، حصل على شهادة العالمية النظامية، ونال شهادة التخصص، ثم عين مدرسًا بمعاهد الأزهر، ومنها إلى كلية اللغة العربية، ثم مدرسًا بكلية أصول الدين التي أصبح عميدها، وخلال ذلك عمل شيخًا لمعهد دسوق الديني، فمعهد أسيوط الديني، وصار شيخًا لعلماء الإسكندرية وعميدًا لمعهدها. وأسهم في الدعوة الإسلامية خارج بلده، فتولًى إدارة معهد الدراسات العليا الإسلامية غيامعة أم درمان الإسلامية، ثم عمل أستاذًا

(٢) موقع الدكتور محسن فراج (استفيد منه في / ١/ ٣٠ ٢ ١هـ).

وكان غزير العلم، مهتمًّا بقضايا العالم

قدِّمت في أعماله الأدبية رسالة علمية

وله مؤلفات قيمة، منها: عظمة محمد

بالجامعات الإسلامية في الكويت، والمدينة المنورة، وجامعة بنغازي، وأستاذًا للدراسات العليا للحديث بجامعة الملك عبدالعزيز (جامعة أم القرى) بمكة المكرمة. وكان من المعارضين لما عُرف بتطوير الأزهر، على أساس أن فعالية الأزهر تكمن في احتفاظه باستقلاله العلمى وبنظامه العتيد الذي أخرج للعالم الإسلامي على مرَّ التاريخ أحيالًا من حرَّاس القرآن والسنة ولغتهما

الإسلامي، وتجول في العديد من أقطار العالم الإسلامي، وخاصة أندونيسيا. توفي يوم ۲ محرم، ۹ نوفمبر.

عنوانها: النتاج الأدبي للشيخ محمد صادق عرجون: موضوعاته وخصائصه/ غانم السعيد غانم (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهـر، ١٤١٤هـ).

صلى الله عليه وسلم في رسالته، حجة الإسلام الغزالي: المفكر الثائر، خالد بن الوليد، عثمان بن عفان، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهج ورسالة: بحث وتحقيق، الموسوعة في سماحة الإسلامة (٢ مج)، الأمة الإسلامية كما يريدها القرآن العظيم، سنن الله في الجمتمع من خلال القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته، التصوف الإسلامي: منابعه وأطواره، نحو منهج لتفسير القرآن، القرآن العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(١) الحركة العلمية في الأزهر ص ٤٣٦، مائة شخصية مصرية وشخصية ص ٢٠٨، الوعي الإسلامي ع ٣١٢

(ذو الحجة ١٤١٠هـ)، من العلماء الرواد في رحاب الأزهر

ص٢٠٣٠ معجم الأدباء الإسلاميين ٣/ ١٠٤٤.

محمد صادق بن باقر الحكيم (3771-7.31&=0181-74814) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صادق بن حسن بحر العلوم ( ۱۳۱۰ – ۱۳۹۹ ه = ۱۹۸۷ – ۱۹۷۹م) قاض، فقيه إمامي.



ولد في النجف. قرأ على محسن القزويني وأبى الحسن المشكيني وأبي تراب الخونساري وآخرين. عمل قاضيًا للمحاكم الشيعية في لواء العمارة والبصرة، وعندما ثار عبدالكريم قاسم على الحكم الملكي وأعلن الجمهورية استقال من منصبه، وعاد إلى النجف مشتغلًا بالتأليف والتصنيف. وكانت هوايته جمع الكتب والتعليق عليها، وصارت له مكتبة فيها أكثر من خمسة آلاف كتاب. له مصنفات عديدة، منها: حاشية على المكاسب للأنصاري، حاشية على الفرائد والأصول، حاشية على الكفاية، السلاسل الذهبية، الدرر البهية في تراجم علماء الإمامية، دليل القضاء الشرعي ٣ مج، الفهرست للطوسى (تحقيق)، تاريخ اليعقوبي (تحقيق)، فرق الشيعة للنوبختي (تحقيق)، لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث/ يوسف بن أحمد البحراني (تحقيق وتعليق)، النقود الإسلامية للمقريزي (تحقيق)، ومؤلفات وتحقيقات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(٢) النجف الأشرف قديمًا وحديثًا ٢/ ٢٩، معجم رجال الفكر والأدب في النجف ١/ ٢١٦ (وفيه وفاته ١٣٩٧هـ)،

محمد صادق بن حسن الطباطبائي = محمد الصادق بن حسن بحر العلوم

محمد صادق دیاب = محمد صادق محمود دياب

محمد الصادق روميش ( · 071 - 7131 a? = 1781 - 7881 a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصادق سعود (0771 - 7771 = 7171 - 77714)(تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن صادق صبور (۱۳۳۱ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۱م؟)<sup>(۳)</sup> طبيب وكاتب مثقف.

من مصر. ذُكر أنه رائد أمراض الكلى في مصر. أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنة في كلية الطبّ بجامعة عين شمس، متخصص في الكلى، رئيس وحدة الديلزة بمستشفى النزهة الدولي.

وله كتب، مثل: أمراض الكلى: أسبابها وطرق الوقاية منها وعلاجها، الأمراض المعدية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها، البغاء عبر التاريخ، تحديات المستقبل، حرب الميكروبات وثأر الطبيعة، المسنون بين الصحة والمرض، موجز تطور الحضارات الإنسانية، الطبُّ مريضًا.

ا.د. محقد صَادق صَيور

ئے لیٰ

الإجازة الكبيرة ص١٩٢، موسوعة أعلام العراق ١/ ١٩١ (وفيها وفاته ١٩٨٠م).

(٣) وفاته في أول السنة الميلادية، أو آخر السنة السابقة

محمد صادق الصدر = محمد الصادق بن محمد حسين الصدر

محمد الصادق الطهراني (٠٠٠ - ١٤٣٧ه = ٠٠٠ - ٢٠١١م) من علماء الشيعة المجتهدين.



تتلمذ على كبار مراجع الشيعة في النجف، وحصل على إجازة في الاجتهاد من أبي القاسم الخوثي. وكان فقيهًا متميزًا في الدراسات القرآنية، وأحد أساتذة دروس البحث خارج الحوزة الشيعية بمدينة قم. وكان صاحب آراء أثارت جدلًا في ساحة الاجتهاد الشيعي، منها جواز ترك الرجوع إلى مجتهد معيَّن في التقليد واتباع أحسن الأقوال من أقوال المراجع، وكان يرى طهارة الجنمر وطهارة الإنسان مطلقًا، ووجوب طهارة الجنمعة والعيدين، ويقول بوجوب غسل الجمعة، وحلية أكل ويقول بوجوب غسل الجمعة، وحلية أكل الأرنب، وجواز السجود على السجاد... توفي صباح يوم الأربعاء ١٩ ربيع الآخر، توفي صباح يوم الأربعاء ١٩ ربيع الآخر،

وله تآليف، منها: الفرقان في تفسير القرآن (٣٠ ج)، ومختصره (البلاغ)، رسالته العلمية: تبصرة الفقهاء، أصول الاستنباط في الكتاب والسنة، غوص في بحار الأنوار، حوار بين الماديين والإلميين، على والحاكمون، رسول الإسلام في الكتب السماوية(١).

(١) شبكة الفجر الثقافية ٢٠١١/٣/٢٤م.

محمد صادق بن عبدالأمير القاموسي (۱۳۶۱ – ۱۶۰۸ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصادق عرجون = محمد الصادق ابن إبراهيم عرجون

محمد الصادق عفيفي (۲۰۰۰ - ۲۲۱ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م)

أديب ناقد وكاتب إسلامي. من مصر، حصل على الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أستاذ بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية، أستاذ الأدب والنقد في جامعات القاهرة والكويت وصنعاء وليبيا والمغرب والجزائر ولبنان وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام (السعودية)، عمل ملحقًا ثقافيًا ومديرًا للمركز الثقافي لبلده في الرباط وموريتانيا والجزائر، أسهم في مؤتمرات داخلية وخارجية، عضو اتحاد الأدباء المصريين، ورابطة العالم الإسلامي، ورابطة الشباب الإسلامي بأنديانا، والجمعية الملكية لتاريخ العلوم بزائير. توفي يوم السبت ٢٤ محرم، ٥ شباط (فبراير). من مؤلفاته: الأدب المغربي (مع محمد بن تاويت)، الإسلام والعلاقات الدولية، بشار بن برد: دراسة وشعر، التجربة الإبداعية عند محمد هاشم رشيد، تطور الفكر العلمي عند المسليمن، الدراسات الأدبية (مع عبدالملك السليمان وعمر الدسوقي)، دراسات في الأدب السعودي، عالم الشقحاء القصصى: استعراض نقدي ودراسات نصية (مع آخرين)، عبدالله بن إدريس شاعر وناقد، الفزيع بين الأدب والصحافة، فقه المرأة المسلمة، الفكر الإسلامي، الجتمع الإسلامي والعلاقات

ولعل مؤلفاته التي تجاوزت الـ(٦٠) تتوزع

الدولية.

في عدة سلاسل، ذكرتما وغيرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



محمد بن الصادق العياشي (١٣٥٣ – ١٤١٩ه = ١٩٩٤ – ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن الصادق الفرفوري (۱۳۵۱ – ۱۹۰۶ه = ۱۹۳۲ – ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صادق فودة (۱۳۳۰ – ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد الصادق قمحاوي** (نعو ۱۳٤٠ - ۱٤٠٨ه = نعو ۱۹۲۱ - ۱۹۸۸م) مقرئ.

من مصر. درس في قسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر، وحصل على الشهادة العالية فيها كما درس على علماء قراء في مصر وخارجها، من شيوخه عامر بن السيد عثمان، عبدالفتاح القاضي، محمد الأنور حسن شريف. ثم درّس هذا العلم، في مصر، ثم جامعة أم درمان بالسودان، وعاد إلى الأزهر ليكون مدرّسًا أول بمعهد القراءات، وعيّن عضوًا في لجنة

(٢) ترجمته من كتاب: عبدالله بن إدريس شاعر وناقد.

مراجعة المصاحف. وفي سنة ١٣٩٥هـ تعاقد مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فدرَّس هناك ستَّ سنوات، وعاد إليها بعد سنوات، ليدرِّس، ويكون عضوًا أساسيًا في اللجنة العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقد شارك في أولى خطوات وإعداد طباعة المصحف بالمجمع، توفي بالمدينة المنورة.

من مؤلفاته وتحقيقاته: أحكام القرآن للجِصَّاص (تحقيق)، الإيجاز والبيان في علوم القرآن، البحث والاستقراء في تراجم القراء، البرهان في تجويد القرآن، تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة/ لمحمد الحزري (تحقيق مع عبدالفتاح القاضي)، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (تحقيق مع عبدالحفيظ محمد عيسى)، شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها، طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، قاموس غريب القرآن حسب ترتيب السور، تفسير الجلالين (تحقيق وتنسيق)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ الزمخشري (تحقيق الرواية)، الدرر النقية في فقه السادة الشافعية، المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط للدابي (تحقيق). ومؤلفات وتحقيقات أخرى له ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



(١) إمتاع الفضلاء ١/ ٣٩١ وإضافات.

# محمد صادق بن محمد حسين الصدر

(۱۳۲۸ – ۱۹۱۰ = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۰م) من علماء الشيعة الجعفرية.

وهو الموسوي الكاظمي.



من بغداد. تتلمذ على علماء الشيعة، منهم ابن عمته حيدر الصدر، وحسين الحمامي. وفي النجف شارك في النشاطات العلمية. عين في العهد الملكي رئيسًا لمجلس التمييز الشرعي الجعفري، وعضوًا في مجلس الأعيان. مثّل العراق في محافل دولية. توفي يوم الثلاثاء ١٥ شعبان.

له تعليقات على كثير مما قرأ، ومما طبع له من كتب: الإجماع في التشريع الإسلامي: دراسة موضوعية للركن الثالث من أدلة الاجتهاد مقارنة بآراء المذاهب الإسلامية كافة، الإجماع في ضوء أصول الفقه الإسلامي، الجهاد الصامت في تحليل موقف الإمام على بن الحسين [زين العابدين في صحيفته المعروفة بالصحيفة السجادية، حياة أمير المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سلطة القضاء في الشريعة الإسلامية، الشيعة في رد العروبة في الميزان للحصان [العروبة في الميزان: نظرة في تاريخ العراق السياسي/ تأليف عبد الرزاق الحصان]، غاية الوصول لشرح كفاية الأصول، قبس من حياة السيد عبدالحسين شرف الدين، الوقف في الإسلام. وله كتب مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(٢) موسوعة أعلام العراق ٣/ ٢٢٨، معجم المؤلفين

محمد الصادق بن محمود بسيِّس (۱۳۳۲ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۷۸م) کاتب أدیب، ثقافی إسلامی.



مولده بتونس. تلقّى تعليمه بجامع الزيتونة، وأجازه عبدالحي الكتاني بجميع مروياته. درَّس في فروع الزيتونية بالعاصمة، وفي كلية الشريعة وأصول الدين. انتسب إلى الحزب الحرّ الدستوري الجديد في مطلع شبابه، وعرف بنشاطه في خدمته وخطبه في اجتماعاته، فألقى القبض عليه بعد حوادث ٩ أفريل ١٩٣٨ وأودع السجن. وكان معروفًا بالدفاع المتحمس عن قضية فلسطين منذ شبابه الباكر، كاتبًا وخطيبًا، حتى عُرف بالشيخ الفلسطيني. وكان دؤوبًا على المطالعة المتنوعة، مثل الكتب الخاصة بالمخترعات والمكتشفات الحديثة، وكتب المذاهب الفلسفية والسياسية، وكتب في الصحف التونسية في الشؤون الاجتماعية والثقافية، وتراجم رجال معاصرين من تونس ومن الشرق، وخاض معارك قلمية مع المنحرفين عن المنهج الإسلامي الذين حاولوا تسميم الأفكار وتشكيكها بالكتابة في الصحف، ومن أشهر هذه المعارك جداله الطويل مع «محجوب» حول كتاب «من هنا نبدأ». وكان معجبًا بتفكير الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا،

العراقيين ٣/ ١٨٩، المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص٥٢٥. وهو غير «محمد محمد صادق الصدر».

ومتأثرًا بهما، ولا يتحمل أن يوجه إليهما نقد! وأمَّ إلمامًا واسعًا بالحركات الفكرية والمذاهب السياسية والفلسفية المعاصرة، وبالحديث الشريف، وقدَّم أحاديث إذاعية في تبسيط تفسير القرآن الكريم بما لا يعلو عن أذهان الجمهور، ويستسيغه المثقفون، وفي تبسيط الآداب والقيم الإسلامية. توفي يوم الخميس ١٠ ذي القعدة.

ومؤلفاته هي: شكيب أرسلان وصلاته بالمغرب العربي، الشيخ عبدالعزيز المهدوي الصوفي دفين المرسى، محمد بن عثمان السنوسي: حياته وآثاره، التصوف في العصر الحفصي، الشيخ محمد العربي الكبادي تونس، الرعاية الصحية في الإسلام، دفاعًا عن السنة النبوية، أبو عبدالله محمد المرجاني (صوفي من رجال العصر الحفصي)، مكانة الإسلامي، نظرة في حياة الإمام الرازي الإسلامي، نظرة في حياة الإمام الرازي وآثاره، خلاصة النازلة التونسية للشيخ وتقديم)(1).

محمد صادق محمود دیاب (۱۳۲۳ – ۱۶۲۲ه = ۱۹۶۲ – ۲۰۱۱م) کاتب أدیب ومحرر صحفی.



ولد في جدة، حصل على الماجستير في علم النفس التربوي من جامعة ويسكنسن الأمريكية، درَّس ووجَّه، وعمل رئيسًا لقسم توجيه الطلاب وإرشادهم بجدة، كما عمل مدة طويلة في الصحافة، فعمل مديرًا لتحرير

(۱) تراجم المؤلفين التونسيين ۱/ ،۱۳۰ الموسوعة التونسية ٢/١٣٠ مشاهير التونسيين ص٤٤٥.

جعلة (سيدتي) بالسعودية، ورئيسًا لتحرير بحلة (اقرأ)، فرئيسًا لتحرير مجلة (الجديدة)، فرئيسًا لتحرير بحلة (الحج)، وكان كاتبًا دوريًا في صحيفة (الشرق الأوسط). توفي بلندن يوم الجمعة ٤ جمادى الأولى، ٨ نيسان (أبريل).





محمد صادق دياب رأس تحرير مجلتي اقرأ والحج وغيرهما

وله كتب، هي: ١٦ حكاية من الحارة، حدة: التاريخ والحياة الاجتماعية، امرأة وفنجان قهوة، ساعة الحائط تدقُّ مرتين: مجموعة قصص قصيرة، عباقرة الفنِّ والأدب: جنوضم وفنوضم، المفردات العامية في مدينة جدة، مقام حجاز (رواية)(٢).

محمد صادق بن محمود الروحاني (۱۳۳۱ – ۱۶۱۸ = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۷م) مرجع شیعی (آیة الله العظمی).



 (۲) موسوعة الشخصيات السعودية ص۲۱۸، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص۲۰، العربية نت ۱٤٣٢/٥/٤.

ولد في قم، درس الفقه والأصول والتفسير والأبحاث العالية في النجف، عاد إلى بلده ليواصل نشاطه في البحث والتدريس. تخرج على يديه أعلام من الشيعة، وكان من أقوى المرشحين لتسلم الحوزة في النجف بعد وفاة الخوئي، لكن ظروفًا حالت دون ذلك، فرجعت إليه طائفة من الشيعة بالتقليد، وكان له وكلاء في عدة بلدان. مات في ١٩ ربيع الأول.

بلغت كتبه الاستدلالية (١٤) كتابًا في شرح كتب فقهية. له من المطبوع: منهاج الصالحين (رسالة عملية، ٢ جر)، منتقى الأصول (حررها تلميذه الحكيم، ٦جر)، المسائل المنتخبة، مناسك الحجر.

وله من المخطوط: شرح العروة الوثقى: كتاب الطهارة والصلاة، رسالة في القبلة، حاشية المكاسب، قاعدة لا ضرر، تقريرات الفقه من بحث الخوئي (دورة)، تقريرات الأصول من بحث الخوئي (دورة)(۱).

محمد الصادق بن المداني مراوي (۱۳۲۱ – ۱۴۲۱ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۰م) حقوقي قاض.



من مواليد مدينة بسكرة شرقي الجزائر. تلقًى العربية على يد محمد خير الدين أحد أبرز رجال جمعية العلماء المسلمين، ثم حصل

(٣) شخصيات من الخليج ص٥٧٠، المنتخب من أعلام الفكر ص٠٦٠، موقع الإمام الهادي (٤٣٠هه) ومنه اسمه «محمد صادق». الاستيقاظ باكرًا من الكتَّاب ووقت حفظ

القرآن الكريم، ولازمته هذه العادة، فكان

يحمل القلم والكرَّاس في الصباح الباكر،

ومعظم ما كتبه في الساعات الأولى من

النهار. واصل دراسته الثانوية بتوزر، ومن

أجوائها القاسية في العمل والعيش استوحى قصصه الأولى، ثم درس الآداب بمعهد ابن

خلدون بتونس العاصمة، وعاش هناك

مغامرات ثقافية وعاطفية، وكتب قصة عن

أجوائها كذلك. ثم مضى إلى بغداد وحصل من جامعتها على إجازة في الآداب، عاد

فدرَّس في الثانوية بمدينة المنستير، ثم حصل

على الدكتوراه من جامعة الجزائر، وأصبح

مديرًا للمركز الثقافي التونسي بطرابلس

الغرب، ثم عمل في المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم، وأشرف فيها على أعمال،

منها «موسوعة أعلام العلماء والأدباء

العرب والمسلمين» في مجلدات ضخمة.

زار بلدانًا عربية وأوربية وآسيوية عدة. وكان

عضوًا في رابطة القلم الجديد بتونس، واتحاد

الكتاب العرب بدمشق، واتحاد الكتاب

التونسيين، ونال جوائز. توفي يوم الجمعة

٢٦ جمادي الآخرة، ١٩ حزيران (يونيو).

كتب الرواية والقصة والدراسة والمقالة

والنقد، ومن مؤلفاته المتنوعة: إنه الخريف

يا حبيبتي، البحر ينشر ألواحه (رواية)،

التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس، الشعر

التونسي المعاصر خلال قرن، القصة

التونسية: نشأتها وروادها، محمود بيرم

التونسي في المنفى: حياته وآثاره، من ثقب

الإبرة، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين

١٩٠٠ - ١٩٦٢ م، ديوان الشعر التونسي

الحديث: تراجم ومختارات، دراسات في

الأدب التونسي الحديث، يوميات الجهاد

الليبي في الصحافة التونسية، الأدب

الجزائري في تونس، التواصل الثقافي بين

الجزائر وتونس. وله كتب أحرى ذكرت في

على إجازة في الحقوق من جامعة قسنطينة، ودرَّس، وعيِّن مديرًا لمديرية التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء المسلمين، وقاضيًا في عدة مدن بالجنوب، فمحاميًا. وكان عضوًا في الهيئة الكشفية، وفي جمعية العلماء، وأول قاض شرع في تعريب القضاء.

صاحب إسهامات في تأليف أول موسوعة قضائية تصدرها الجزائر عام ١٣٨٦هـ، وشارك في مشروع قانون الأسرة الذي صدر عام ٤٠٤هـ، وله قصائد مخطوطة(١).

محمد صادق بن مرزا الواعظ (۱۳٤٠ – ۱۶۰۳ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صادق بن هاشم كمّونة (۱۳۳۱ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصادق بن يحيى = محمد الصديق ابن يحيى

محمد صالح (۲۰۰۹ - ۲۰۰۹ ه = ۲۰۰۹ م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد صالح إبراهيم الجابري (١٣٥٨ - ١٤٣٠ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٩م) روائي وناقد أدبي ثقافي.



(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في مدينة توزر بالجنوب التونسي، تعلَّم (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد صالح بن أحمد الخطيب (۱۳۱۳ - ۱٤۰۱ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۹۱م) من رجال التربية والتعليم والتصوف.



ولد في ثغر مدينة عكا، نشأ في دمشق، وتنقل مع أخيه بين عكا والأناضول والبلقان وإستانبول. لازم التعليم ثلاثين سنة في مدارس دمشق، وخطب مدة طويلة في مساجدها، تدرَّب على الأعمال العسكرية في إستانبول، وشارك في معركة ميسلون، ووقع في الأسر مدة، وقصد الحجاز حاجًا مرات. توفي يوم الجمعة ٣٠ رمضان بدمشق.

وله: ثبت الدرر الغالية في الأسانيد الدمشقية العالية، تلخيص السيرة المحمدية، مبدأ السلّم الإسلامي العالمي، ديوان خطب مختصرة، البرهان الأزهر على براءة الشيخ الأكبر، الضوء الضاوي في ترجمة الإمام النواوي، الإيذان في فصل وسند الأذان، موجز الجواب في أحكام الطعام والشراب، الدرر المنتثرة والخطب المختصرة في بيان الأمراض الاجتماعية المنتشرة، سفينة الدر الثمين في مدائح الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ومؤلفات أخرى له ذكرت في رتكملة معجم المؤلفين)(٣).

(٢) أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ٤٠٥، موسوعة بيت الحكمة لأعلام العرب ١/ ٤٨٠، معجم الروائيين العرب ٣٧٩، البصائر ع ٤٦٦ (١ – ١٤٣٠/١١/٧هـ) وفيه أنه توفي في الأسبوع الأول من شهر جوان ٢٠٠٩، وقد قيلت تأريخ وفاته في وقته.

(٣) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٢٧٩،

محمد الصالح بن أحمد مراد (۱۳۰٦ - ۱۳۹۹ه = ۱۸۸۱ - ۱۹۷۹م) فقیه عالم.



من تونس. تفقه بجامع الزيتونة، أسند اليه الباي محمد المنصف خطة مشيخة الإسلام الحنفي، ورئاسة المحكمة الشرعية العليا (الديوان)، ثم جرّده من المشيخة الباي محمد الأمين عندما تزعم عريضة «شيوخ الزيتونة» المطالبين بإطلاق سراح أعضاء المؤتمر الذين اعتقلوا في مؤتمر ليلة وأصبح نائبًا للرئيس، وعضوًا بميئة الخلدونية، وأصبح نائبًا للرئيس، وعضوًا بأغلب لجان إصلاح التعليم الزيتوني. وكتب في جريدة إلى المعليم الزيتوني. وكتب في جريدة الإسلام». توفي يوم الثلاثاء في ٨ ربيع الأول.

من مؤلفاته: الجداد على امرأة الحدّاد، رد فيه بتوسع على كتاب «امرأتنا في الشريعة والمحتمع» للطاهر الحداد، القرآن الكريم وتأثيره على اللغة العربية (نشر ملخصه في جريدة الزهرة)(١).

محمد الصالح باوية (۱۳۶۸ - نحو ۱۹۱۱ه = ۱۹۳۰ - نحو ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

اللعاة واللعوة الإسلامية ٢/ ٨٨٤، معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المعاجم والمشيخات ٣/ ٥.

(١) مشاهير التونسيين ص٧٧٠، تراجم المؤلفين التونسيين
 ٢٩٧٧، أحداث ومعالم في القرن العشرين: ١٩٧٠ ١٩٧٩م ص ٣٩١، الموسوعة التونسية ١١٥٠/١.

محمد صالح بحر العلوم = محمد صالح ابن مهدي بحر العلوم

محمد صالح البنكي = محمد صالح بن محمد رشيد البنكي

محمد صالح الجابري = محمد صالح إبراهيم الجابري

**محمد الصالح بن جلول** (۱۳۱۶ – ۱۶۰۱ه = ۱۸۹۱ – ۱۹۸۹م) طبیب، سیاسی.



ولد بمدينة قسنطينة في الجزائر، ابن خال العلَّامة ابن باديس وطبيبه. تخرَّج في كلية الطبّ بباريس، ومارس مهنة الطبّ بالجزائر. عمل مستشارًا في المحلس البلدي، وكان من عائلة غنية، فدافع عن الطبقة المثقفة، وكان عضوًا في فيدرالية المسلمين الجزائريين المنتخبين، وطالب بالإدماج، ثم رأس الفيدرالية المذكورة، ودعا بصراحة إلى المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في كلِّ الجالات، حتى الخدمة العسكرية. وكان يكتب مقالاته في جريدة التقدم، لسان حال الفيدرالية، وقام بدور في أحداث قسنطينة في أوت (أغسطس) ١٩٣٤م، كما قام بدور أساسى في عقد المؤتمر الإسلامي عام ١٩٣٦م، وكان رئيسًا للوفد الذي سافر إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمر. أنشأ سنة ١٣٥٧هـ (١٩٣٨م) التجمع الفرنسي الإسلامي الجزائري، وحافظ على منصبه

كنائب متميز بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يُظهر موقفًا صريعًا عند اندلاع الثورة التحريرية، رغم مشاركته في التأكيد على أن سياسة الإدماج لم يعد لها معنى. واحتفى عن الحياة السياسية بعد الاستقلال حتى وفاته (۲).

محمد صالح بن حامد آل شباللا (۱۳۲۷ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۵م) عالم وداعیة سلفي. عرف باسم محمد صالح حاج حامد.



ولادته في قرية «إيت أسرار» بوادي روماي (معت) في الساحل الشمالي من إريتريا. درس في السودان، حيث خلوة «كميلاب» التي أسسها محمد عبدالقادر في عدونبا، وفيها تعرّف على الدعوة الوهابية (السلفية). وتنقل في مناطق أخرى بالسودان لطلب العلم. عاد، وتنامى اهتمامه بحركة الإخوان المسلمين، وفي أسمرا أسَّس على الميرغني هيئة شبابية رأسها المترجم له، ولم تدم. قام بأعمال دعوية في مناطق مختلفة بالسودان وإثيوبيا، وأسَّس خلوة قرآنية سميت مدرسة الإرشاد الإسلامي، كما أسَّس وشارك في تأسيس مساجد ومعاهد ومشروعات دينية وتعليمية بنشاط وهمة عالية، وأمدته السعودية بمعونات ومصاحف، وقد وضع قيد المساءلة والتحقيق نتيجة مناصرته علمّيا وعمليًا نهج الدعوة الوهابية، ثم (٢) موقع اللمة (الجزائرية) (ربيع الأول ١٤٢٩هـ).

برئ من تهمة الفتنة بين المسلمين. وقد حققت مؤسسة «أصحاب اليمين» التي أنشأها انتصارًا دعويًا من بعد، وكان أكثر من استفاد من مشروعاته أبناء الكوناما. وقد أرسل شبابًا كثيرين في بعثات تعليمية الى السعودية ليدرسوا مناهج وتخصصات مختلفة. وعندما تعذَّر عليه العودة إلى بالسودان يدعو ويعلم هناك، ومع الحالية بالسودان يدعو ويعلم هناك، ومع الحالية الإريترية فيها، وجلب إليها مقررات دراسية والمدارس القرآنية بمعسكرات المهاجرين مات في كسلا ليلة الخميس ١٤ الإريتريين. مات في كسلا ليلة الخميس ١٤ معرم، ٢٣ شباط (فبراير)، وكان آخر ما نظق به لا إله إلا الله.

له مذكرات مخطوطة، ذكر ولده أنه سينشرها (١).

# محمد الصالح الحبيب (١٣٣٢ - ١٤١٦ه = ١٩١٣ - ١٩٩٦م) من علماء المسجد الحرام.



أصله من مقاطعة تيسي إحدى ضواحي مدينة تنبكتو في مالي. شافعي، أشعري. درَّس العلوم الشرعية وتخرَّج عليه طلبة علم، واستفادوا من علومه الجمَّة، وخاصة الفقه الشافعي، واللغة العربية، والحديث، وغيرها. توفي ليلة الأحد ١٦ ذي الحجة(١).

(۱) مما كتبه ابنه في موقع «فرجت» نقل منه في شهر جمادى الأولى ۱٤۲۸هـ.

(٢) موقع صفحات مشرقة (٢٥ ١هـ) وإضافات.

محمد صالح حسن (۱۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد الصالح الخمّاسي (۱۳۲۸ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۲م) عميد الخطاطين التونسيين.



ولد في تونس، ودرس في جامع الزيتونة. حصل على شهادة التطويع. أنشأ شعبة الخطِّ العربي في معهد الفنون الجميلة بتونس، وأسَّس دار الفنون للنشر، وسبق أعلامًا في الخطِّ الحديث في أمور فنية وجالية.

صدر له: المنهج الحديث لتحسين الخط العربي، ١٣٧٠ه (٣).

محمد صالح داود القزاز (۱۳٤٧ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصالح الرجيعي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكلمة معجم المؤلفين)

محمد الصالح رمضان (۱۳۳۳ – ۱۲۲۹ه = ۱۹۱۶ – ۲۰۰۸م) وطنی ثقافی مجاهد، کاتب محقّق.

(٣) معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين ص٤٦،
 الشرق الأوسط ع ٨٤٠٨ (١٤٢٢/٩/١٩هـ).





محمد الصالح رمضان.. شابًا وشيخًا

ولد في بلدة القنطرة جنوب مدينة بسكرة بالجزائر. درس الابتدائية، ثم التحق بدروس الشيخ ابن باديس التي كان يلقيها في الجامع الأخضر بقسنطينة، ونعل من أفكاره، وواصل تعليمه بجهوده الذاتية، ثم درَّس في مدينة غليزان، وعيِّن مفتشًا جهويًا، كما نشط في الكشافة الإسلامية، وصار مرشدًا لبعض أفواجها، وعضوًا في قيادتها العامة. وشارك في ثورة نوفمبر، وعدَّ أحد أعلام الحركة الإصلاحية، وصار مديرًا للتعليم الديني في وزارة الشؤون الدينية بعد الاستقلال، وعضوًا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مع اطلاع بمسؤوليات وطنية وثقافية، وعيّن مستشارًا لوزير الاتصال والثقافة. ويقول في أسلوبه الإصلاحي: إن تأثير ابن باديس هو كلُّ شيء في تكويني الشخصي والثقافي والسياسي عمومًا. وعدَّ من أعلام النهضة، واقتنى مكتبة غنية بأمهات الكتب والصحف والدوريات، وأهداها إلى الأرشيف الوطني بوثائقها. توفي ليلة الأربعاء ٢٠ رجب، ٢٣ يوليه (تموز).

القائد الکشای آفدم (کار) (میجند فتوتی و می باکورو انتا بی/ق دیگر بو آی مید فیرا خصو ما ندازشها بینانی جثم بها می وخشات و دسلامیات را شای فاهه نوییعت ارتباطی مدیرمشالی

محمد الصالح رمضان (خطه)

تآليفه: المولد النبوي الشريف (مسرحية)، ألخان الفتوة (مسرحية شعرية)، النصوص الأدبية (مع توفيق شاهين، لا جر)، جغرافية الجزائر والعالم العربي، شهيد الكلمة أحمد رضا حوحو، الخنساء (مسرحية)، إمام الجزائر الشيخ عبدالحميد بن باديس (مع عبدالقادر فضل)، إسهامات في الكشافة الإسلامية، سوانح وارتسامات عابر سبيل (رحلة إلى بولونيا)، الإصلاح الإسلامي والتصوف المنحرف.

وحقق مجموعة كتب لشيخه ابن باديس، منها: تفسير ابن باديس: في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (٢٢٤ص) (مع توفيق محمد شاهين).

كما قام بتحقيق ديوان الأمير عبدالقادر، بالاشتراك مع محمد الأخضر السائحي. وله كتب مخطوطة ذكرت مع مطبوعات له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد صالح السعيد (۲۰۰۰ – ۲۰۰۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن صالح بن سليم (١٣٢٩ - ١٤٠٧هـ = ١٩١١ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن صالح السنيدار (١٣١٩ - ١٣٩٦ه = ١٩٠٢ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) مما كتبه محمد بن سمينة في مجلة البصائر ع ٤٤٢ (٩
 (٥/١٥ - ١٤٣٥). وخطه من موقع للكشافة الإسلامية بالجزائر (باللغة الفرنسية)؟

# محمد صالح الشاعر (۱۳۷۲ - ۱٤٠٦ه = ۱۹۵۲ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صالح الشاهر البربندي (۱۳۲۱ – ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن صالح الصفّار (١٣١٥ - ١٤٠٩ه = ١٨٩٧ – ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن صالح صیام (۱۳۳۵ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۱م) مدرِّس خطّاط.



ولد في (لفتا) من قرى مدينة القدس، تعلم في كلية تراسنطة، ثم درَّس في عدة مدارس، وأجبر على الرحيل إلى القسم الشرقي من مدينة القدس، وقام مع عدد من رجالات العلم بافتتاح القسم الأكاديمي في مدرسة تعلم الخط على يد عبدالقادر الشهابي خطاط فلسطين الأول، وعلى يد سيد خطاط فلسطين الأول، وعلى يد سيد إبراهيم من مصر، وافتتح مكتبًا للخطّ في المحاكم النظامية والشرعية، وخرَّج عددًا من الخطاطين. وكان يحلم بإنشاء مدرسة من الخطوط في فلسطين على غرار ما هو في القاهرة.

له كتابات تذكارية على الأضرحة والمقامات والمساجد، وأشرف على إصلاحات كتابات

المسجد الأقصى بعد حريقه، إضافة إلى كتابة مئات اللوحات الفنية الرائعة بأنواع الخطوط العربية المختلفة. وقد كتب كافة الخطوط عدا الكوفي، وأقام معارض لخطّه، ونال عليها حوائز، وكانت كلُّ لوحاته عزيزة عليه، ولم يبع منها واحدة، بل كان يُهدي المساجد بعضًا منها، ولبعض المقربين من أصدقائه. توفي مساء يوم الأربعاء ١٥ رجب، ٣٠ كانون الثاني.

وضع عددًا من الكراريس لتحسين الخطّ، منها الكراس السهل (٦ كراسات للمرحلة الابتدائية)، و"حدائق الخط العربي" للمرحلة الإعدادية.



محمد صيام (خطه)

وأصدر كتابين في الخط: أحدهما: رياض الخط العربي، وآخر في مضاهاة الخطوط ضمَّنه عصارة تجاربه التي تجاوزت نصف

وله كتابان مخطوطان: الأول في قواعد اللغة العربية، والآخر في خطِّ التعليق<sup>(٢)</sup>.

محمد صالح طه (۱۳۵۰ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۳م) داعیة قیادی.



(٢) معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين ص٨٦، موقع ستوديو هبة (١٤٣٠هـ).

هُجِّر من قريته (يبنا) وسط فلسطين، فسكن مخيم البريج وسط قطاع غزّة، وعلَّم بمدارس اللاجئين في القطاع ثلاثين عامًا، ودرس الشريعة في الجامعة الإسلامية، وعمل إمامًا وخطيبًا بمسجد التقوى في المحيم، ودعا الناس وحبَّب إليهم شريعة الإسلام، وحلَّ مشكلاتهم وأصلح بينهم. التقى بالشيخ أحمد ياسين منذ البدايات، وكان لهما في مساجد الضفة والقطاع نشاطات دعوية كثيرة، وشاركه في عمله بالمحمع العلمي، ثم كان من السباقين إلى العمل السياسي حين انخرطت الحركة الإسلامية (حماس) فيه، التي شارك في تأسيسها وأصبح من أبرز قياداتها. اعتقله اليهود ثماني مرات، وأبعد إلى مرج الزهور في لبنان مع كوكبة من قادة الحركة، كما سُجن سبع مرات في سجون السلطة الفلسطينية، واستشهد مع زوجته بصواريخ طائرة أباتشي الصهيونية في ١٢ ربيع الآخر، ١٢ يونيو(١١).

محمد بن صالح العبادي (۱۳۲۹ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) شيخ القراء في جنوب إفريقيا.



محمد بن صالح العبادي قبل أيام من وفاته

من كيبتاون بجنوب إفريقيا. جاء والده من منطقة تعز باليمن، وتزوج من كيبتاون، ولا يعرف تاريخ بجيئه. درس مبادئ الإسلام، وحفظ القرآن الكريم على يد الإمام معاوية، وسافر إلى مكة بسفينة هولندية في آخر سنة ١٩٢٧م لطلب العلم، وبقي

في مكة ثماني سنين. من أساتذته في مكة الشيخ محمد جمال مراد، وهو أحد أثمة الحرم في ذلك الوقت، والشيخ عيسى رواس، ودرس كذلك في المدرسة الصولتية، وتتلمذ على الأستاذ على عدما

كان يزور الحجاز للحج أو العمرة. عاد إلى مدينته ليصبح كبير حفاظ القرآن الكريم هناك، وقد حفظ على يديه عدد كبير من المسلمين، وكان يصلي بالناس الجمعة. توفي يوم الأربعاء ٥ جمادى الآخرة، الموافق ١٥ أيلول(٢).

محمد صالح عبارة (۱۳۵۷ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صالح عبدالرجمن القزاز (۱۳۲۱ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۹م) أمين عام رابطة العالم الإسلامي.



ولد في مكة المكرمة، عمل مديرًا عامًا للمالية في الطائف، ثم مديرًا لمالية مكة المكرمة، وتسلّم وظيفة مدير عام مساعد لأول إدارة للحج عام ١٣٦٥هـ، ثم كان مديرًا عامًا للزراعة. ومُنح رتبة وزير مفوض (٢) الجنمع ع ١٣٧٢ (١٠ رحب ١٤٢٠هـ) ص ٥٩٠.

و «كيبتاون» تعني «أول مسجد»، لأنه أول مسجد عرف بناؤه في جنوب إفريقيا، وكان ذلك عام ١٢٠٨هـ. (٣) أخبار العالم ال

مدد الاعتاليم المستوام المستوام المستوام التسار المستوام المستوام

واسیله خارا داد کان می خده دار بات ۱ بی آوت د خار احد الردگ د ملب الاابلهٔ ی بیرورات و ساحب السات اور شاذ جرب میداهد ان رئیس و ح یش اکری هذا الشدر اللیب خوصد داخیت

محمد صالح القزاز (خطه وتوقيعه)

عام ١٣٧٥هـ. انتدب بعد ذلك مديرًا لمكتب عمارة المسجد النبوي الشريف، وبعد إكماله عمل مديرًا لمكتب تعمير المسجد الحرام. عيّن وكيلًا للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي منذ تأسيسها عام ١٣٨١ه ثم أمينًا عامًا بالنيابة، حتى انتُخب من المحلس التأسيسي للرابطة ليكون أمينًا عامًا في نحاية عام ١٣٩٢هـ حتى ١٣٩٦هـ. وشهدت مدة أمانته للرابطة نهضة حقيقية للعمل الإسلامي. ففيه عُقد أول مؤتمر للمنظمات الإسلامية في العالم سنة ١٣٩٤هـ بمكة المكرمة، كما عُقد أول مؤتمر لإحياء «رسالة المسجد» في شهر رمضان من عام ١٣٩٥هـ بمكة المكرمة، وشاركت فيه وفود تمثل مختلف المساجد في العالم، ووفود جمعيات ومنظمات وشخصيات إسلامية متميزة، وعن هذا المؤتمر انبثقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد. وفي عهده تم إنشاء مبنى الرابطة في منى ليكون مركزًا للنشاط الثقافي والديني يوم التروية وأيام التشريق في موسم كل حج، كما أسَّس مخيم الرابطة في عرفات. وفي عهده عُقدت أول دورة للأئمة والدعاة في نواكشوط، وتمَّ وضع أسس مبنى الرابطة الجديد. وقليل من الناس يعرف أنه كان يعمل متطوعًا، لم يتقاض راتبًا، بل حتى جميع أسفاره كانت على حسابه الخاص. توفي يوم ۳۰ جمادي الآخرة (۳).

(٣) أخبار العالم الإسلامي ١٤٠٩/٧/٧هـ، المدينة

محمد صالح بن عبدالرزاق يسّاوي (محمد 1۳۰۱ - ۱۹۳۷ - ۱۹۳۷ عالم وفقيه شافعي.



من مدينة دير الزور بسورية. تخرَّج في دار المعلمين العامة بحلب، درَّس في القامشلي والميادين ومدارس ومساجد دير الزور، حصل على إجازة من كلية الشريعة، والدكتوراه من جامعة العلوم الإسلامية والعربية في الفقه المقارن، من شيوخه: محمد رئيس حسين الخالدي، ومحمد سعيد عبدالقادر المفتى. عمل مدرسًا وباحثًا اجتماعيًا لصالح جمعية البر في الخفجي بالسعودية، عاد إلى مدينته ليعمل خطيبًا ومديرًا لمكتب دار الأمان، ثم أسندت إليه مديرية الإفتاء والتدريس الديني، وظل مفتيًا ومدرسًا ومشرفًا على الثانويات الشرعية في المحافظة، وعضوًا في لجنة دعم ومقاومة المشروع الصهيوني. مات يوم ١٠ شوال، ٤ كانون الأول (ديسمبر).

له العديد من المقالات في محلات العربي والفيصل ونهج الإسلام والمجلة العربية. وله مؤلفات، منها: الأضحية: فضائلها أحكامها – آدابها، طريق الفلاح (يبحث في سلوك الإنسان وتربيته)، السفر وقضاياه المعاصرة، العقود المستجدة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)، البيان في تجويد

4/٩/٧ هـ ١ هـ، رجال وراء جهاد الرابطة ص١٣، للأحداث وجوه ص١٣٠ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر والخامس عشر ٤/ ٢٣٤، رحال من مكة ٢/ ٤٧، رسائل الأعلام ١٠٠ ويرد اسمه أحيانًا: صالح عبدالرحمن القزاز... ويمدو أن الاسم الأول مركب.

القرآن: محاولة لدراسة أحكام التجوبد وفق منهج دراسي وبأسلوب مبتكر مبسط، النهج الواضح في الفقه الشافعي (لعله مخطوط)، الفوائد الحسان، استقبال المولود، دروس في فقه العبادات (تحقيق)، البحث العلمي وأصول المناظرة(١٠).

#### محمد صالح بن عبدالله العباسي (۱۳۲۳ - ۱٤۱۲ه = ۱۹۰٥ - ۱۹۹۲م) عالم مشارك وفقيه مجتهد.

ولادته في قرية (جناح) ببلاد فارس. تلقى العلم على والده وعلماء قريته، ودخل البحرين وهو شاب يافع واستوطنها، أمَّ وخطب في مسجد ابن جمعان، وبرع في جملة من العلوم الشرعية، مع أدب وتذوق للشعر، وامتهن التجارة رافضًا تولي مناصب قضائية، وأمضى جلَّ حياته في التدريس والإرشاد والإفتاء والخطابة. وكان شافعي المذهب، لكنه يتمسَّك بالدليل الذي ترجّع لديه. وكان متواضعًا، مقبلًا على طلبة العلم، مع زهد وعبادة. والعلماء والقضاة يستفتونه في النوازل ومستعصيات القضايا، حتى قيل إنه (مستشار القضاة). وقد أثارت فتاوى له جدلًا في الأوساط العلمية، فأجاز للمرأة أن تسوق السيارة، وأن تدخل الجالس النيابية الوضعية للإصلاح. وكانت أغلب مراسلاته حتى الخطابات الرسمية نظمًا! وضاعت مكتبته. توفي يوم السبت ٧ ذي القعدة، ١٠ أيار (مايو).

من منظوماته ومؤلفاته: العظة الدهرية (۱۵۷ بيت)، أرجوزة النصائح والحكم المسمى مزيل الظُّلمة في النصيحة والحكمة (۱۹۲) بيتًا، مُريح الفِكْر في باب الذَّكْر (طبعت بالهند)، تخميس أبيات في فنّ

(١) صحيفة الفرات ٢٠٠٤/١٢/٤م، الحركة الثقافية في دير الزور ص١٣٧٠. وقد يكون بعض ما ورد في الأخير بحوثًا وليست كتبًا.

التوحيد أصلها لابن تيمية (٢٥) بيتًا، التحف الشهية (١٥) بيتًا، نظم أسماء الله الحسنى (٢٦) بيتًا، مناجاة إلى باب قاضي الحاجات (٢٥) بيتًا، القواعد المليحة في فنّ النحو (١٨١). وله مؤلفات أخرى متناثرة (٢٠).



محمد صالح بن عبدالله الفرفور (۱۳۱۸ – ۱۶۰۷ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۱م) عالم تربوي جليل.



من دمشق. أخذ القرآن الكريم على شيخ القراء محمد سليم الحلواني، وقرأ على العلامة محمد بدر الدين الحسني علومًا كثيرة، ثم على الشيخ صالح أسعد الحمصي، وغيرهم، وأجازوه، وكذلك بعض شيوخ الطرق الصوفية. اعتزل قرابة عشر سنين، قرأ خلالها المطوّلات. أقرأ عددًا من الطلاب وربًاهم، وجعل من الجامع الأموي مركزًا لتعليمه، وكذلك بعض المساجد المحيطة

 (٢) ومن مقدمة تحقيق الكتاب الأخير ترجمته، الذي صدر ضمن لقاء العشر الأواخر، بتحقيق محمد رفيق الحسيني.

به، ثم قام بتأسيس جمعية الفتح الإسلامي الخيرية التعليمية. اشترك في الثورة السورية، وشارك في تأسيس جمعية العلماء، ورابطة العلماء، وكان عضوًا عاملًا في الهيئتين، وانتدب ممثلًا لسورية في مؤتمر البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٥٢هـ وله صلة بأدباء عصره وشعرائه الصالحين، وبعلماء المسلمين في أقطار العالم الإسلامي. شغل الإمامة والخطابة في جامع المناخلية (سنان آغا) وكان مُدَرِّسًا دينيًا في بوزارة الأوقاف، ودرسه مقرر في الجامع الأموي تحت قبة النَّسر، ودرَّس كذلك في الكلية الشرعية، ثم استقال منها لما أنشأ معهد الفتح. نشرت له بعض الجحلات مقالات، مثل مجلة التمدن الإسلامي بدمشق، ومحلة الهداية، وغيرها. توفي يوم الخميس الخامس من المحرم.

محمد صالح الفرفور (خطه)

#### ومماكتب فيه:

العلامة المربي الكبير الشيخ محمد صالح الفرفوري: حياته العلمية ونهضته وآثاره عمر بن موفق النشوقاتي. - دمشق: دار الفرفور، ١٤٢١هـ، ٢٠٤ص.

ومن مطبوعات كتبه: الدر المنثور شرح الضياء الموفور للشطي (في تراجم الأسرة الفرفورية)، من نفحات الخلود، من مشكاة الخلود، من رشحات الخلود، من مشكاة النبوة (مجموعة مقالات كتبها في المجلات)، النسائيات من الحديث النبوي، المحدّث الأكبر الشيخ محمد بدر الدين الحسني كما عرفته، رسالة في العقيدة الإسلامية.

ومن مخطوط كتبه: شرح الاقتراح للسيوطي

في أصول النحو، وهو أوسع كتبه وأفضلها، وله ديوان شعر جمعه ونقحه، وله غير ذلك، كترجمة للشيخ عبدالحكيم الأفغاني (١).

محمد صالح عبدالمنعم (۱۳۲۹ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصالح بن عتيق (١٣٢١ - ١٤١٣ه = ١٩٠٣ - ١٩٩٣م) عالم تربوي إسلامي.



ولد في الميلية بولاية جيجل الجزائرية. تعلم الم وبقسنطينة، والتحق بالجامع الأخضر ليحضر دروس الشيخ ابن باديس، الذي الحقه بجامع الزيتونة، وحصل على شهادة التطويع، عاد إلى الميلية لنشر العلم، ثم باريس معلمًا ومحاضرًا في نادي التهذيب، باريس معلمًا ومحاضرًا في نادي التهذيب، وأشرف على مدارس أحرى، ودخل وأشرف على مدارس أحرى، ودخل تحت الإقامة الجبرية. وبعد الاستقلال عين مفتشًا جهويًا في وزارة الأوقاف، وأنشأ معاهد إسلامية، ثم كان أستاذًا في ثانوية معاهد إلى بالقبة، وأسًس مسجد البحر والشمس، مع الدعوة في مساجد العاصمة.

(١) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٣٦٥ - ٣٧٢، تاريخ علماء دمشق ٣/ ٥٠٧، معجم المعاجم والمشيخات ٣/ ١٢.

له مذکرات بعنوان: أحداث ومواقف<sup>(۲)</sup>. محمد بن صالح العثيمين (۱۳٤٧ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۱م)

توفي يوم الخميس ٧ شوال، الأول من

محمد بن صالح العثيمين (١٣٤٧ - ١٤٢١ه = ١٩٢٨ - ٢٠٠١م) فقيه حنبلي مجتهد، عالم مشارك، نابغة في الاستنباط والشرح والتبسيط.

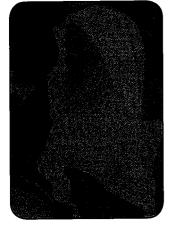

من مدينة عنيزة بالسعودية. حفظ القرآن الكريم. قرأ العلوم الشرعية وبعض فنون الآداب على مشايخ، منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، الذي تأثر به من جهة العناية بالحديث والأخلاق وبسط نفسه للناس، وعبدالرحمن بن سعدي الذي لازمه وتأثر به كثيرًا. التحق بالمعهد العلمي في الرياض، وتخرَّج من كلية الشريعة منتسبًا. درَّس في معهد عنيزة العلمي. ولما توفي شيخه ابن سعدي تولَّى إمامة الجامع الكبير في مدينته، والتدريس في المكتبة الوطنية هناك، ثم درَّس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام في القصيم، إضافة إلى عضويته في هيئة كبار العلماء. وعُرض عليه القضاء، بل صدر قرار بتعيينه رئيسًا للمحكمة الشرعية بالأحساء فأبي. كان له نشاط كبير في الدعوة وتبصير الدعاة بأمور دينهم. وكان يخطب في الجامع الكبير بعنيزة. سار على نهج شيخه السعدي في (٢) من أعلام الإصلاح في الجزائر ٢/ ٤٢.

出 77 活

١٦- اللم أن رس لا (١١ لاأن خلقتنى وأناعبوك وأناعل مك ومرعدك ما ارتطعت أعود بك من ترمامسنعت أبود البي بنعثل عليّ وأبوه بذبى فاغفر أه أنه لا يغفرالانوب الألنث اللهم قاطرالسدوان مالجامين عالمالغيب والشرادة وبكل فى معلمك الشهدان لاله إلاانت اعود المامن عربضي مربع عمر -14 الشيطان وشركه وأن أقترف على ننسى بيودًا أوافي الصيلم اللهران (صبحت أشؤنغ وأشبو يمله غرشك وملائكتيث -11 مرانسيادك مرحميع خلقك بانك انت السدلالد الاانت مراتبيري مهر عدك ورمولك ، وفي المساء الله إن اسب خ الديم لا (له الا اصدومه علا شريك له له الملك وله كم مقوم الما يحكم -19 قدير (ملة مرة) في النساح الرالساء. مسبى أمدلاإله الوغيقلية توكك وهوربالوش العظيم ٠, ٢ (رسبع مران) • حسبى اسدوكين سبع الدان د عاليدن ويراد الدموي . ب بنان الدرويين وشقة سرح الماليس و الداء . امنهمابيعا -01 -55 أستغفراسم فانترب الميمة (منة مع). - 67 حذآما تيسوكتلبته إسالة مبتكان ان ينتع به الاعماراء و ويؤمالوسالم مبتل

محمد بن صالح العثيمين (خطه وتوقيعه)

تبني آراء ابن تيمية وابن القيم وترجيحها، وقد يجتهد فيخالف، وألقى دروسًا دورية طوال ٣٥ عامًا في المسجد الحرام ضمن الدروس التي تنظمها إدارة الوعظ والتدريس بالحرم المكى لأعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. وأسَّس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة عام ١٤٠٥هـ وتولَّى رئاستها، وعُرف بالورع والزهد في الدنيا، وحبِّ الخير، والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لهم، واقترب من الشباب وحثَّهم على الأخذ بمعطيات التقنية الحديثة في العلم والمعرفة والدعوة إلى الله، وأكثر من إلقاء الدروس ونشر العلم، وقد اشتهر في بلده، وصار له تلامذة كثر. حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤١٤ه. أصيب بمرض عضال، وتوفي بجدة في مستشفى يوم الأربعاء (١٥) شوال، الموافق ١٠ كانون الثابي يناير. وأنشئت مؤسسة خيرية باسمه بعد وفاته تحتـمُّ بتراثـه العلمـي خاصـة.

ومماكتب فيه وفي علمه، ماعدا اختياراته وترجيحاته:

الدليل الثمين لفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: فهرسة موضوعية

إعداد عادل بن محمد إعداد عادل بن محمد آل عبدالعالي. صفحات مشرقة من صالح العثيمين/ حمود بن عبدالله المطر. من عبدالله المطر. الفوائد المنتقاة من للشيخ محمد بن صالح العثيمين/ إسماعيل بن مؤلفات الشيخ محمد بن صالح مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ المناح محمد بن صالح العثيمين/ المناح العثيمين/

محمد خير يوسف.

١٤ عامًا مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين/ عبدالكريم صالح المقرن.

جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن/ أحمد بن محمد البريدي (أصله دكتوراه).

جهود العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في توضيح الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ومباحث الإيمان/ عبدالله بن مسلم الأحمدي (ماجستير).

ابن عثيمين الإمام الزاهد/ جمع وتأليف ناصر بن مسفر الزهراني.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين شيخ الفقهاء وعلم زهاد العصر/ إبراهيم محمد العلى.

صفحات من حياة الفقيد العالم الزاهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ عبدالله بن محمد الطيار.

منهج ابن عثيمين في الدعوة إلى الله/ جمع وترتيب أيمن عبدالله الصاوي.

منهج الشيخ ابن عثيمين في الدعوة إلى الله تعالى/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الروضان

(دكتوراه).

بهود العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقرير التوحيد/ محمد تيقمونين (رسالة ماجستير).

جهود الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى العلمية والعملية وسيرته الخيرية/ مرزوق عبد ربه عبدالعال.

وله أكثر من (۲۰۰) رسالة وكتاب، وهي في معظمها فتاوى متفرقة ودروس وخطب ومحاضرات جمعها تلامذته وأصدروها في رسائل، وقد أوردت كلها أو جلها في (تكملة معجم المؤلفين) وأهمها:

أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف، أصول التفسير، الأصول من علم الأصول، الإلمام ببعض آيات الأحكام، التعليقات على كشف الشبهات، تفسير آية الكرسي، تقسير القرآن الكريم (صدرت أجزاء منه)، تقريب التدمرية، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتما الشريعة، حكم تارك الصلاة، شرح المستقنع، صفة الحج والعمرة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فتاوى نور على الدرب وأسمائه الحسنى، لقاء الباب المفتوح، من وأسمائه الحسنى، لقاء الباب المفتوح، من مشكلات الشباب. وغيرها المذكورة في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

(۱) معجم الكتاب والمولفين في السعودية ص١٠٠، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ٢/ ٢٩٢، موسوعة أسبار ٣/ ١٠١٠، حائزة الملك فيصل العالمية ص٤٨، زهر البساتين ٦/ ١٧٠، آخر لقاء مع (٢٠) عالمًا ومفكرًا إسلاميًا ص١٦٠، أعلام القصيم ص٢٣٠، بيننا ص٢٠، في وداع الأعلام ص٣٢، معجم المطبوعات العربية السعودية ٢/ ٢٨، أوراق فقد ص٧، وبشر الصابرين ص٥٥١، معجم المعاجم والمشيخات ٣/ ١٢، أهل الخير مارس ١٠٠١، معجم المعاجم والمشيخات ٣/ ١٢، أهل الخير أمارس ١٠٠١م) ص٧، التوحيد ع ٢١ ص١٠، البعث الإسلامي ع ٢٨ ص١٦، البعث الإسلامي ع ٢٥ ص١٠، التوحيد ع ١١ العبد ع ٢١ ص٢٠، التوحيد ع ٢١ ص٢١، الحرس الوطني ع ٢٢٤ ص٢٠،

(تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن صالح الفارس (171 - 7131 = .. 1 - 77914)



محمد بن صالح الفارس في متحفه.

ولد في القلعة بالقطيف في السعودية. تعلم في الكتاتيب، وعمل أمينًا عامًا لصندوق المالية والجمرك، ورئيسًا لبلدية القطيف، وعمدة لرالقلعة)، ورئيسًا لعُمَد قرى القطيف. عشق التحف والآثار والنقود القديمة فبدأ بجمعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنشأ متحفًا في بيته، وركز على جمع الآثار القديمة لحضارة هجر والقطيف، وفيه مسكوكات ذهبية تعود إلى أيام الحسين بن على، ومخطوطات قديمة، وأبواب أثرية، وسيوف ذهبية، من أيام الأتراك، والبرتغاليين، وأوان من عهد الفينيقيين، وسلال وتماثيل وبنادق قديمة، ودنانير تعود إلى عهد الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان.. وغيرها، وكان ينام في متحفه في أيامه الأخيرة، ويستلقى فيها على أسرَّة قديمة. وقد باع بعضها

الجلة العربية ع ٢٠٩ (ملف عنه)، الأسرة ع ٩٢ ص١٨،

٢٢، ٢٥، القيصل ع ٢٩٤ ص٦ وع ٢٩٣ ص١٢٣، تجارة

القصيم ع ٩٢، الداعي ع ١١ (١٤٢١هـ) ص ٢٨، وع

١ (١٤٢٢هـ) صفحات متفرقة منه، صوت الأمة ع ٤

(١٤٢٢هـ) ص٢٧، الجمتمع ع ١٤٣٤ ص٣٤، ٣٥، وع

١٤٣٥ ص٣٦، ٢٨، ٥١، وع ١٤٣٦ ص٤٢، ٥١، وع

١٤٣٧ ص٤٧، وع ١٤٣٨ ص٤، وع ١٤٣٩ ص٤٧، وع

١٤٤٠ ص٢١، المستقبل الإسلامي ع ١١٥ (ملف عنه)،

وع ۱۱۸ ص۱۲، وع ۱۲۱ ص۲۸.

محمد صالح عدنان الموسوي (۱۳۳۹ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۷م)

لدور الآثار، وزاره في متحفه الملك فيصل والقنصل الأمريكي وغيرهما. وكان أديبًا، قارئًا، كتب أحيانًا في الجرائد اليومية لمناقشة بعض القضايا المطروحة. توفي يوم الأربعاء

١٥ محرم في بومباي.

صدرت رسالة تحوي قصائد ومقالات في تأبينه بعنوان: في ذكرى الفارس(١).

محمد صالح القزاز = محمد صالح داود القزاز

محمد صالح القزاز = محمد صالح عبدالرحمن القزاز

محمد صالح المِحْضار (۱۳۳۷ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۷م)



من بلدة حَبَّان التابعة لمديرية بيحان في اليمن. من سلالة آل البيت. أحبَّ مكة والمدينة وسكنهما، ثم استقرَّ بالمدينة، وصاهر فيها شيخ قرائها حسن الشاعر، حضر دروس العلماء، منهم الشيخ حسن المشّاط بالحرم المكي الشريف، وكان العلماء يقدِّرونه أيضًا، ويحضرون الدروس التي يقيمها في السيرة النبوية المباركة، وكانت أثيرة لديه في السفر والحضر. مات في جدة يوم ۲۰ ذي القعدة<sup>۲۱)</sup>.

(١) رواد في الذاكرة ص٥٩. وصورته من موقع سما الخط. (٢) مما كتبه عبدالوهاب أبو سليمان في عكاظ ۱۲۲۸/۱۲/۵هـ. وصورته من موقع al–itqon.

محمد صالح بن محمد بساطة (1771 - 11312 = 1191 - 19919) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صالح بن محمد رشید البنکي (۱۳۶۹ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صالح بن محمد رضا الخليلي (١٣١٨ - ١٣٩٨ه = ١٩٠٠ – ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصالح بن محمد الطيب ( · 177 - 7131a = 7 · P1 - 7PP19) فقيه داعية.



من تونس العاصمة، تخرج في جامع الزيتونة، ثم أصبح مدرسًا من الطبقة الأولى، وكوَّن نقابة العلماء، وجمعية الشباب المسلمين التي انطلقت بكثير من الأعمال الخيرية، مثل تعليم الدين، وتحفيظ القرآن، وتأسيس دار للأيتام والمحرومين، وتعليم الفتيات والسيدات المعوزات الحرف التي تعينهن على الحياة، ودروس ليلية لتعليم الأميين. أصدر سنة ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م) محلة الجامعة، لكن نشاطاته أوقفت مباشرة بعد استقلال تونس، لخلاف حصل له مع البعض، فقد انتقد مجلة «قانون» الأحوال الشخصية واعتبر بعض فصولها مخالفًا

للشريعة الإسلامية. سافر إلى الجزائر سنة ١٣٨٣ه وقام بالتدريس بمدينة قسنطينة، وهناك أسَّس جمعية الإصلاح الأخلاقي، ووجد رعاية خاصة من الحكومة الجزائرية، فكلفته بتدريس الفلسفة الإسلامية بالجامعة. عاد إلى تونس سنة ١٣٩٠هـ، فكان من خلال دروسه التي يلقيها في مسجد حيِّه بياردو وفي بيته من خلال لقاءاته بزواره الكثيرين أحد أهم شيوخ الصحوة الإسلامية في تونس، فكان مفتي شباب الصحوة وفقيههم، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مختلف شرائح المحتمع التونسي، لكن علاقته بالحركة بدأت تفتر لاختلاف مع قادتها في الرأي السياسي من عدة قضايا. وقد واكب تطورات الساحة الفكرية والسياسية وناقش معظم القضايا المطروحة.

محمد الصالح النيفر (خطه وتوقيعه)

قامت ابنته أروى بإصدار كتاب يحمل عنوان: مسيرة نضال الشيخ محمد الصالح النيفر، ١٤٢٨هـ، ٢٨٣ص.

وقد خلَّف عدة مقالات وبحوثًا معظمها لم ينشر، ثم قامت ابنته بإصدارها تحت عنوان: رؤی ومواقف<sup>(۱)</sup>.

#### محمد صالح محمد عزة (7771 - 71312 = 7181 - 78819) صوفي عارف.

(۱) المسلمون ع ٤٢٥ (١٤/١٣/٨)هـ) مما كتبه على صالح بوراوي، والكتاب الذي صدر فيه.



ولد في بلدة جت شمالي فلسطين، تعلم في الكتاتيب، وسلك الطريقة الخلوتية، وأنشأ مدرسة لتربية المريدين، وقام على حدمة زاوية أتباع الشريف في البلدة.

وله عدد من الكتب، مثل: زاد القلوب (في الإرشاد والوعظ)، تاريخ الطريقة الخلوتية، المنابر الخطبية، مجموع القصائد للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية، يليها: النصائح الرحمانية<sup>(٢)</sup>.

محمد الصالح مزالي (١٣٤٥ - ١٤٠٨ هـ ١٩٢٦ - ١٩٨٨م) أديب مؤرِّخ.



حصل على الثانوية من المدرسة الصادقية، والدكتوراه في الحقوق والعلوم الاقتصادية من فرنسا. عمل في الإدارة التونسية، وشغل عدة مناصب عالية في عهد المحتلِّ الفرنسي. كتب في الدراسات التاريخية، وشارك في ندوات ذات التوجه التاريخي. من مؤلفاته: التطور الاقتصادي في تونس (بالفرنسية)، الوراثة على العرش الحسيني، وثائق تونسية من رسائل ابن أبي الضياف،

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

خير الدين: رجل دولة (بالاشتراك)، حياتي (مذكرات)<sup>(۳)</sup>.

### محمد بن صالح المطوع (۱۳۱۲ - ۱۳۹۹ه = ۱۸۹۴ - ۱۹۷۹م)

عالم واعظ، مدرِّس للعلوم الشرعية. ولد في مدينة بريدة بالسعودية، ولازم الشيخ عمر بن محمد بن سليم ملازمة تامة، كما لازم مشايخه وأخذ عنهم، حتى عُدَّ من العلماء. وخلف شيخه عمر بمسجد ناصر على الإمامة به، وصلى فيه قرابة خمسين سنة، ودرَّس فيه مدة تزيد على أربعين سنة، قرأ عليه خلالها مئات الطلبة. وكان عالمًا عابدًا ورعًا متعففًا، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، وفي السنوات الأخيرة صار كبار الطلبة يرجعون إليه في الملمات والنوائب ويستعينون به، فكان حير معين لهم وحير مدافع عنهم، حتى كبر وضعف. وكان يلهج بذكر مشايخه ويدعو لهم. توفي يوم الأحد ٢١ ربيع الأول(1).

محمد صالح مطيع = محمد صالح اليافعي

محمد بن صالح المقالح ...) محمد بن صالح المقالح (تكملة معجم المؤلفين)

## محمد بن صالح المقبل (۱۳۰۱ - ۱۶۰۲ه = ۱۸۸۸ – ۱۹۸۱م)

عالم زاهد قاض.

من بلدة المذنب بالسعودية. قرأ القرآن وحفظه، وشرع في طلب العلم على علماء القصيم، ثم الرياض. من مشايخه عبدالله بن

(٣) مشاهير التونسيين ص٨١٥.

(٤) علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم ٢/ ٤٤٩، روضة الناظرين ٢/ ٣٣٧. وغلب على أسرته اسم المطوع لأن أحد أجداده كان إمامًا في جامع الشماسية، ومن عادة أهل القصيم أنهم يطلقون اسم المطوع على إمام المسجد.

بليهد، وعبدالله بن محمد بن سليم، وسعد بن عتيق. عين قاضيًا في القنفذة إلى نحاية عام ١٣٤٩ه، ثم في المذنب، ثم بحران، ثم قرية العقلة التابعة لمنطقة حائل، فعودة إلى المذنب. وكان يدرِّس الطلبة في القرى التي تعين قاضيًا فيها، كما جلس للتدريس في المذنب في مسجده بالشورقية.

وكان زاهدًا ورعًا، يراسل العلماء، وينصح الولاة، ويتفقد أحوال الفقراء والمنكوبين. توفي في ١٤ محرم(١).

#### محمد بن صالح المنصور (۱۳۵۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۰م)

عالم سلفي قاض، مهتم بأمر المسلمين. ولد في بريدة بالسعودية. كفَّ بصره قبل الثامنة من عمره. سافر إلى الرياض لطلب العلم، فدرس على مفتي السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وابن باز، ومحمد الأمين الشنقيطي، وغيرهم. تخرج في كلية الشريعة، أمضى (١٢) سنة في القضاء، عمل مديرًا لمعهد النور في بريدة، ومدرسًا، ومرشدًا وموجهًا للمكتبة العلمية، وعضوًا متعاونًا في مكتب الدعوة والإرشاد. درَّس العقيدة في جامعة الإمام فرع القصيم، ثم تفرَّغ لتدريس العلوم الشرعية في المسجد. كان محبًا للعلم والعلماء، زاهدًا في الدنيا، جريقًا في قول الحق، ذا عبادة وذكر، يواسي الآخرين ويحبُّ لهم الخير، يتحسَّس حاجاتهم ويمدُّ لهم يد العون، مهتمًا بأمر المسلمين عامة، وبتلاميذه خاصة. وكان -رحمه الله – يقوم على آلاف الأسر المحتاجة في الداخل والخارج، وهو بعيد عن أعينهم، و كان له في السودان سبعة مساجد بمحافظات متفرقة، كلُّ مسجد عبارة عن مدرسة للتعليم، وأقام ملجأ للأيتام يضمُّ ألف يتيم، وكذلك مشغلًا لخياطة العباءات

(١) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجمد وحوادث السنين ٢/ ٣٥١، تاريخ القضاء والقضاة ٣/ ١٨٥.

النسائية الشرعية، كما أقام مسجدين في الفلبين، ومركزًا إسلاميًا في الهند، وأوقف عمارة كاملة في مدينة بريدة على ذلك. وكان يردد قبيل وفاته: اللهم إني اشتقت إلى لقائك. توفي بالرياض يوم السبت ٢٦ ذي الحجة. رحمه الله وجزاه خيرًا.

صدر فيه كتاب: مع رحيل العام رحل أحد الأعلام: الشيخ محمد بن صالح المنصور «المنسلح»/ عبدالله بن سليمان القفاري. له تعليقات على كتب ورسائل، منها الموطأ. إضافة إلى فتاوى ورسائل ومحاضرات وندوات، آخرها ردود على الكاتب الصحفي تركي الحمد.

وله مجموعة مؤلفات – لم أطلع عليها، ولعلها مخطوطة – منها: شرح زاد المستقنع، شرح العقيدة الطحاوية، حكم مدة قصر الصلاة، الردُّ على على السقاف (محقق كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي) (٢).

#### محمد صالح بن مهدي بحر العلوم (۱۳۲۱ – ۱۲۱۲ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۹۲م) شاعر مارکسی.



ولد في النجف، درس في مدارسها ومعاهدها، برز في العلوم العربية، نظم الشعر شابًا واشترك في الحلبات الأدبية. أقدم على الانتحار وأنقذ قبل أن يفارق

(۲) الجتمع ع ۱۳۹۷ (۱۲۰/۱/۲۰)هـ) ص٥٥، وع ۱٤٠٠ ص٥٥، موسوعة أسبار ٦/ ١٤٠٠ تاريخ مساجد بريدة القديمة ص٢١٣.

الحياة. حلَّ في بغداد وهاجم السلطة وشارك في المظاهرات فسنجن عدة سنوات، ثم مُنح راتبًا وانتخب عضوًا في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين. أسهم في تأسيس بعض الأحزاب الوطنية. تولى عام ١٣٥٣هـ رئاسة تحرير مجلة «المصباح» في النجف، ونشط في حركة مايس ١٩٤١م، وكان في طليعة العاملين في حركة السلم منذ انبثاقها، وأصدر فيها عدة كراسات، وكانت واجهة للحزب الشيوعي. أسهم بعد الثورة (١٩٥٨م) في تأسيس اتحاد الأدباء العراقيين، ومثل العراق في أكثر من مؤتمر ثقافي. أثار بأشعاره ومقالاته الصحف والجحلات منتصرًا للفلاح والطبقة العاملة، وسمى بشاعر الشعب لذلك، وكانت الروح الاشتراكية تتحكم في أشعاره. مات في الأسبوع الأول من السنة الميلادية المذكورة.



محمد صالح بن مهدي بحر العلوم رأس مجلة المصباح

له من الكتب: العواطف (شعر)، في سبيل ميثاق للسلام، أقباس الثورة: من أعماق شعب ١٤ تموز، ديوان بحر العلوم (٢ جر)، في أين حقي؟، رواية «العفة» (٢ جر)، في سبيل سلم دائم.

وترجم في الثلاثينات كتبًا من شعر سعدي وحافظ والخيام من الفارسية إلى العربية شعرًا، وتُرجمت بعض قصائده إلى لغات عالمة (٢).

(٣) أعلام الأدب في العراق الحديث ٢/ ٢٩٩، موسوعة

محمد صالح بن مهدي شمسة (۱۳۲۳ - ۱۶۰۵ هـ = ۱۹۰۵ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الصالح النيفر = محمد الصالح بن محمد الطيب النيفر

محمد صالح اليافعي ( ١٣٦٤ – ١٩٨١ م) محمد صالح اليافعي العرب ( ١٩٨١ م) سياسي عسكري، وزير شيوعي. غلب عليه اسمه الحركي (مطيع)، وهو محمد صالح عبدالله.



ولد في قرية اليم من بلاد يافع باليمن. درس في المعهد الفني بعدن، وكافح ضدًّ المحتلِّ البريطاني، تلقَّى تدريبات على عدد من الأسلحة، وأصبح اسمه (مطيع). نظم غارات ومعسكرات، وأصبح مسؤولًا عن العمل العسكري في عدد من الأحياء بعدن، وصار قائدًا لجبهتها، ووقع في أيدي السلطات البريطانية، وأفرج عنه بعد الاستقلال (١٣٨٧هـ)، واختير عضوًا في القيادة العامة للجبهة القومية، ثم وزيرًا للداخلية، وعضوًا في المكتب السياسي للجبهة، وفي عام ١٣٩٣ه اختير وزيرًا للخارجية، وعند تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني (الشيوعي) أعيد انتخابه عضوًا في المكتب السياسي، وأشيع عنه إقامة علاقة مع السعودية من خلال منصبه وزيرًا للخارجية - وكان الحزب الاشتراكي يعتبر النظام السعودي عدوًا تقليديًا عنه — فأُعفى من منصبه. وبعد استقالة عبدالفتاح أعلام العراق ١/ ١٩١، معجم المؤلفين العراقيين ٣/ ١٩١٠

إسماعيل أصبح الرجل الثاني بعد الرئيس على ناصر محمد، لكن ذلك لم يدم، فقد كان يلعب بمسدسه فانطلقت رصاصة منه أثناء خروج الرئيس وأصابت أحد حراسه، فاعتبره تآمرًا عليه، فاعتقله وأعدمه(١).

#### محمد الصاوي مبارك ( ۱۳۶٦ – ۱۳۳۳ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۱۲م) مهندس زراعی.



من مصر. حصل على شهادة الماجستير (١٣٨٠هـ)، ثم الدكتوراه عام ١٣٨٦هـ والتربة (١٩٦٦م) من قسم علم الأراضي والتربة بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، ثم كان أستاذ الفاكهة في الكلية بالجامعة نفسها. ونعي في ٧ جمادى الآخرة، ٢٨ أبريل. من كتبه المطبوعة: البحث العلمي: أسسه وطرق كتابته، الميكروبيولوجيا التطبيقية رمع عبدالوهاب محمد عبدالحافظ)، تمارين معملية في ميكروبيولوجيا التربة (مع محمد حداد).

ورسالته في الماجستير: تأثير الأسمدة العضوية على أرض مديرية التحرير وعلاقتها مع الأحياء الدقيقة بالتربة وبعض المواد المغذية للنبات.

وفي الدكتوراه: تأثير التسميد الأخضر على خصوبة الأراضي الرملية بمديرية التحرير.

#### محمد صائب أدهم (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية /٦ ٥٢٥.

محمد الصبَّاغ (۱۳۶۹ - ۱۳۶۱هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۳م)



ولد في مدينة تطوان. نال دبلوم الدراسات المكتبية من مدريد، وعمل بالصحافة رئيسًا لتحرير عدد من المحلات، وملحقًا بوزارة الدولة للشؤون الإسلامية، ورئيسًا لقسم الدراسات العربية، ولقسم الآداب بوزارة الثقافة، ومديرًا لديوان وزير الشؤون الثقافية، ثم رئيسًا لقسم المكتبات بالوزارة نفسها. وكان عضوًا مؤسّسًا لاتحاد كُتّاب المغرب، نظم الشعر، وأعدّ قصصًا. حصل المعرب، نظم الشعر، وأعدّ قصصًا. حصل على جائزة المغرب للآداب، وعلى وسام الثلاثاء ٢٨ جمادى الأولى، ٩ نيسان الثلاثاء ٢٨ جمادى الأولى، ٩ نيسان (أبريل) في الرباط.



#### محمد الصباغ (خطه)

دواوینه: العبیر الملتهب، شجرة النار، أنا والقمر، فوارة الظمأ، عنقود وندی، شموع على الطریق، شجرة محار، كالرسم بالوهم، العلّال، رعشة.

وله نثرًا (وربما يكون بينها شعر): أطالب بدم الكلمة، أهتف بك أيها العلال، شلال الأسود، اللهاث الجريح. وله قصص وأعمال أخرى أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد صبحي خوجة (١٣٠٦ – ١٣٩٦هـ = ١٨٨٨ – ١٩٧٦م) خطاط.



من حلب، أحد أبرز ثلاثة خطّاطين برعوا في دراسة الخطِّ الكوفي في حلب، وفي تمذيبه وتجويده، وكان عصاميًا يعمل بصمت، ويقول: العلم والفنُّ يؤتى إليهما ولا يذهبان إلى أحد، فمن أراد التمتع برؤية في فليحضر إلى صومعتي(؟)!

## 

لوحة خطية لمحمد صبحي خوجه

محمد صبحي عبدالحكيم (١٣٤٦ - ١٣٤٦ه = ١٩٢٨ – ٢٠٠٩م) جغرافي نيابي حزبي.

(١) معجم البابطين لشعراء العربية ٢٤٠/٤، الخبر (صحيفة مغربية) ٢٠١٣/٣/٢٩م.

(٢) مئة أوائل من حلب ص٨٣٢، موقع جواهر حلب (١٤٣٣).



محمد صبحي العجيلي (١٣٢٩ – ١٩٨٧ م) (تكملة معجم المؤلفين)

الثروة الاقتصادية، خريطة الوطن العربي،

الأطلس العربي، الأطلس المدرسي(٣).

محمد صبحي فرزات (۱۳۲۰ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۸۲ – ۱۹۸۷م)

إعلامي، محرر صحفي، مترجم. ولد في بعلبك من أسرة دمشقية، ودرس في عدة مدن متنقلًا مع والده الشرطي، أجيز بممارسة المحاماة، وبدأ عمله الصحفي في جريدة «حط بالخرج» الصادرة في دمشق، ثم في جريدة «أبو العلاء المعري»، وعمل مدير إدارة لجحلة الشرطة، ثم كان في اللاذقية أحد أصحاب جريدة «الخبر»، ومديرًا لفرع مكتب الوكالة العربية للنشر والاستعلامات، ومن أبرز العاملين في المكتب العلمي للصحافة والنشر بدمشق، ومراسلًا لعدة وكالات أنباء وعدة صحف مصرية ولبنانية وسورية، ثم عيِّن في المديرية العامة للدعاية والأنباء، ثم وكالة سانا للأنباء. أقام بالرياض منذ عام ١٣٩٤هـ وبها توفي، وكان من أبرز المترجمين عن التركية العثمانية إلى العربية. ترجم عنها كتاب: الدول الإسلامية، وترجم عددًا من الوثائق ضمَّها عبدالعزيز عوض كتابه "الإدارة العثمانية في البلاد

لمركز الوثائق التاريخية بدمشق، وترجم عنها كتاب الرحالة عبدالله رشيد بعنوان: العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، المطبوع في اليابان، وله كتاب مخطوط عنوانه: الدور

العربية: ولاية سوريا"، وترجم أربعة آلاف

وثيقة لدارة الملك عبدالعزيز بالرياض، كما

ترجم عددًا من الوثائق العثمانية تابعة

(٣) الأهرام ع ٤٤٦٤٨، الموسوعة القومية ص٣١٣، مواقع الجرافيون العرب (٣١٧م).

من مواليد القاهرة. حصل على الدكتوراه في الجغرافيا، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم نائب رئيس الجامعة. انتخب أول رئيس لمحلس الشورى (١٤٠٠ - ١٤٠٦هـ) = (۱۹۸۰ - ۱۹۸۱م)، عمل رئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا للجنة شؤون الأحزاب السياسية في المدة نفسها، وباحثًا لمركز البحوث السكانية بجامعة برنستون، وعضوًا بالمكتب السياسي، ورئيس لجنة الفكر بالحزب الوطني الديمقراطي، مدير المركز الديموجرافي التابع للأمم المتحدة، مستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالاتحاد السوفيتي، أمين عام جمعية ومعهد الدراسات الإسلامية. عضو في العديد من الجمعيات والمحالس واللجان، وشارك في مؤتمرات عالمية وعربية ومحلية، وحصَّل جوائز وأوسمة، وله بحوث وكتابات كثيرة ومؤلفات.

توفي يوم الثلاثاء ٦ ربيع الأول، ٣ آذار (مارس).

من عناوين كتبه المطبوعة: أطلس الشرق الأوسط (مع إجلال السباعي)، أطلس المملكة العربية السعودية (مع يوسف خليل السباعي)، السكان دعموغرافيًا وجغرافيًا (مع محمد السيد غلاب)، علم الخرائط (مع ماهر الليثي)، الموقف السكاني في الوطن العربي، الوطن العربي، أرضه وسكانه وموارده (مع آخرين)، أسس الجغرافيا الطبيعية، موارد

التشريعي الأول (عن مجلس الشعب)(١).

محمد صبحي كناكري (١٣٤٩ – ١٣٩٩ه = ١٩٣٠ – ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صبرة = محمد حسنين صبرة

محمد صبري الأشتر (۱۳٤٠ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صبري سليم = محمد علي محمد سليم

محمد صبري السوربوني = محمد إبراهيم صبري

محمد صبري مأمون القاضي (۱۳۶۹ – ۱۹۲۲ه؟ = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۱م)

قائد عسكري. عرف بد صبري القاضي». ولد في محافظة البحيرة بمصر، حصل على إجازة في العلوم العسكرية وأخرى في الحقوق. أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، اشترك في ثورة يوليو ١٩٥٢م، وكان قائد كتائب الفدائيين، قائد المقاومة الشعبي بالإسكندرية، قائد الدفاع الشعبي بالإسكندرية، قائد الدفاع الشعبي الاشتراكي، عضو لجنة الدستور الدائمة، عضو الجلس العالمي للسلام. شارك في عضو الجلس العالمي للسلام. شارك في مؤتمرات عالمية ومجلية (٢).

محمد صبیح عبدالقادر (۱۳۳۰ – ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۳م) کاتب، باحث، صحفی.

(١) معجم الجرائد السورية ص٤٥٨.

 (٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٤، موسوعة أعلام مصر ص٢٦٤.



ولد بمحافظة المنيا في صعيد مصر، التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وانضمَّ إلى حزب مصر الفتاة، وأعطاه الكثير من فكره وحيويته، حتى وقع عليه الاختيار ليعمل أمينًا عامًا للحزب. وفي بداية الثلاثينات عمل رئيسًا لتحرير مجلة «مصر الفتاة»، كما عمل في عدة صحف ومحلات أخرى، مثل أخبار اليوم، والأساس، والأسبوع، والقاهرة، والجمهورية، حتى أسَّس دار التعاون عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) ورأس تحرير صحفها ومجلس إدارتها، ويعد من روادُّ الصحافة. وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعي عيِّن مستشارًا صحفيًا للإصلاح الزراعي، وأصدر «الجلة الزراعية»، وعندما كتب في أوائل الأربعينات مقالًا يشير فيه إلى ضرورة تغيير نظام الحكم، اتهمه النائب العام بقلب نظام الحكم، فرد عليه مبتسمًا: «أبدًا والله.. دا نظام الحكم أصله مقلوب وأنا حاولت أعدله»!

له ٦٥ كتابًا، أرَّخ فيها لأعلام الإسلام والحركة الوطنية المصرية، وبعض زعماء العالم، من خلال اهتمامه بنشر سلسلة ثقافية عُرفت باسم «كتاب الشهر»، إلى حانب مجموعة الكتب التي كتبها بعنوان (مواقف حاسمة في القومية العربية)، ويعد كتابه عن الفريق عزيز المصري أبرز ماكتبه، وله موقف مشهود مع عزيز المصري، عندما أخفاه في بيته عن السلطات الإنجليزية التي حاولت اعتقاله بعد فشل محاولته بالطيران

إلى العراق لمساندة حركة رشيد الكيلاني التي أعلنت الحرب على الإنجليز في العراق عام ١٩٤٠. وأهدت أسرته مكتبته كاملة إلى نقابة الصحفيين، وكانت تضم ٣٦٠٠ كتاب. توفي يوم ٢٦ جمادى الآخرة، ٩ إبريل.

ومن عناوين كتبه المطبوعة التي وقفت عليها: عن القرآن (ثم صدر بعنوان: بحث جديد عن القرآن الكريم)، المعتدون اليهود: وإن عدتم عدنا، روسيا، طريق الحرية: صفحات من الحرب العالمية الثانية، علي [بن أبي طالب]، خالد بن الوليد، فؤاد الأول، ابن السعود، نور الله، شيانج كاي، هتلر، تشرشل، طارق بن زياد؛ أبو مسلم الخراساني، بطل لا ننساه: عزيز المصري وعصره(٣).

محمد الصدر = محمد الصادق بن محمد حسين الصدر

محمد صدقي = محمد صدقي كسبة

محمد صدقي الجباخنجي (۱۳۲۸ – ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۲م) باحث وفنان تشكيلي.



من مصر. حصل على إجازة من قسم التصوير في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة (٢) مائة شخصية مصرية ص٣٦٨، أعلام الصحافة في القرن العشرين الرسمية العلم مصر في القرن العشرين

بفلورانس في إيطاليا، ودرَّس مادة تاريخ الفنِّ وعلم الجمال في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وبالمعهد العالي للسينما، وبمعهد ليوناردو دافنشي والمعهد العالي للاقتصاد، والمعهد العالي للاقتصاد، أسهم على مدى ستين عامًا في إثراء الحركة الفنية التشكيلية المعاصرة، وقد أسَّس عام المحمع المصري للفنون الجميلة، وأصدر في الخمسينات الميلادية مجلة وصوت الفن».

من آثاره: الموجز في تاريخ الفنّ، الحسُّ الجمالي، الفنُّ والقومية العربية، الفنُّ الفرعوني، فنُّ التصوير والنحت في إيطاليا في القرن الخامس عشر، تكنولوجيا التصوير المعاصرة، عاشوا للفنّ، تاريخ الحركة الفنية في مصر، كتاب عن الفنان محمد صبري(١).

#### محمد صدقي سليمان (١٣٣٨ - ١٤١٦ه = ١٩١٩ - ١٩٩٦م) مهندس، رجل دولة.



من مواليد بنها بمصر، حصل على إجازة في الهندسة، وماجستير في العلوم العسكرية، سكرتير عام مجلس الإنتاج، رئيس مؤسسة مواد البناء والحراريات، وزير السدِّ العالي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م)، نائب رئيس

 (١) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٦٤ (وفيه وفاته ١٩٩٣م)، الفيصل ع ١٩٣ (رجب ١٤١٣هـ) ص٢١٢٠ الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٣١٤.

الجمهورية. توفي يوم الخميس ٩ ذي القعدة، ٢٨ مارس<sup>(٢)</sup>.

#### محمد صدقي كسبة (۱۳٤٢ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۶م) أديب قاص يساري.



ولد في دمنهور بمصر، انقطع عن الدراسة الأولية لفقر أسرته، عمل في العديد من الأعمال اليدوية، منجِّدًا وخرَّاطًا وسباكًا وعامل نسيج وكاتب حسابات، ولحفظه القرآن الكريم التحق بالمعهد الديني في الإسكندرية، وطبع له زملاؤه على نفقتهم أول رواية له بعنوان: «الحبُّ العفيف». أتمى إلى اليسار، وقاد مظاهرة عمالية في شبابه فاعتقل وسُجن، لكنه هرب واشتغل في إحدى قرى البحيرة. اعتقل بعد الثورة لمدة خمسة أعوام بلا تهمة، وأراد عبدالناصر أن يعوضه فرفض. وكان من رواد قهوة المسيري. توفي يوم الخميس ٢٩ ذي الحجة، المساط (فبراير).

تُرجمت قصصه إلى لغات أجنبية عدة، وأطلق عليه مكسيم غوركي مصر، وأعدت بعض قصصه للإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما.

وله من القصص غير ما ذكر: شرخ في جدار الخوف، لقاء مع رجل مجهول، الأنفار، الأيدي الخشنة، رغبات وحشية (٢٠).

محمد الصديق بن إبراهيم بلعربي (١٩٢٩ – ١٩١٦ه = ١٩١١ – ١٩٩٥م) باحث مكتبي صحفي.



ولد في مدينة سلا بالمغرب. درس على علماء وفي المساجد. عمل في المطبعة الوطنية، وفي مصلحة المالية، وفي إدارة جريدة «المغرب» مع سعيد حجي في الرباط. انخرط في الحزب الوطني واعتقل، تابع عمله الثقافي والصحفي في محلة «رسالة المغرب» وجريدة «العلم»، وكانت هوايته البحث والتنقيب عن كلِّ ما هو نادر وغريب ومفيد في بطون الكتب ورفوف الخزانات. درَّس التاريخ. عمل كاتبًا دبلوماسيًا مدة في سفارة المغرب بتونس ثم في الخارجية، استقرَّ في الخزانة اليوسفية بمراكش، يفهرس ويصنف وينظم ويرتب ويزود المكتبة بالكتب والمحلات والمخطوطات، وأنشأ بما قسمًا خاصًا للفتيات، وآخر للأطفال. له مقالات متنوعة وكثيرة في التاريخ والترجمة وتاريخ المكتبات والأدب. توفي يوم الثلاثاء (١٥) جمادي الأولى، الموافق (١٠) أكتوبر. صدر فيه كتاب: الأستاذ الصديق بلعربي: كلمات عهد ووفاء/ جمع وتقديم أحمد متفكر. - مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية، ١٤١٦هـ، ١١٦ص.

ومؤلفاته هي: المغرب، نصوص، فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش: المختصر (<sup>4)</sup>.

وصورته من (ديوان العرب).

(٤) والمعلومات السابقة من الكتاب الذي صدر فيه، رحال عرفتهم في المغرب والمشرق ٦/ ١٣٥، معلمة المغرب ١٨٨/

(٣) الأهرام ع ٢٨٣٢ (١/١/٥٢١هـ) وع ٢٩٢٠

(۱٤۲٥/٤/۲۲)، معجم الروائيين العرب ص٣٨٢.

(٢) موسوعة أعلام مصر ص٤١٨.

محمد صديق بن إسماعيل الجليلي (١٩٨٠ - ١٩٠٠ه = ١٩٠٣ - ١٩٨٠) باحث محقق وجيه.



من الموصل. أكمل دراسته الجامعية في كلية (بيلس) بأمريكا في قسم البحث والتنقيب، وحصل على الإجازة والماجستير في العلوم والدكتوراه في فلسفة العلوم، ثم عاد إلى الموصل منصوقًا إلى شؤون البحث وإدارة أملاك عائلته، عين عضوًا في المجلس البلدي لمدينة الموصل، ورئيسًا لجمعية التراث العربي، وعضوًا في اتحاد الكتاب والمؤلفين العراقيين، وأقام علاقات مع كتّاب شرقيين ومستشرقين، وله في ذلك رسائل كثيرة. صدر فيه كتاب: الدكتور محمد صديق بك صدر فيه كتاب: الدكتور محمد صديق بك الجليلي/ سهيل قاشا. - طرابلس الشام: المؤسسة الحديثة للكتاب، ١٤٢٣ه،

ألَّف في العلم والفلك والتاريخ والاجتماع، وله من الكتب المطبوعة: الاصطباف في حمَّام العليل، التراث الموسيقي في الموصل، الحجة على من زاد على ابن حجة/ عثمان الحليلي (تحقيق)، ديوان حسن عبدالباقي الموصلي ١١٠٠ – ١١٥٨ه (تحقيق)، غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر ١٢٠٠ – ١٢٢٥ه/ ياسين العمري الموصلي (تحقيق)، محمد الفهمي الموصلي، المقامات الموسيقية في الموصل، كتاب عن العائلة الجليلية وحكمها للموصل خلال العائلة الجليلية وحكمها للموصل خلال مطبوعة وخطية، وعشرات الأبحاث في مطبوعة وخطية، وعشرات الأبحاث في ١٢٧٦ معري.

السير والتراجم نُشرت في محلات محلية وعربية(١).

**محمد صديق شنشل** (۱۳۲۸ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۰م) مناضل قومي حزيي.



ولد في الموصل، نشأ وتعلم في بغداد، تخرّج في كلية الحقوق بدمشق، ونال دبلوم القانون العام ودبلوم الاقتصاد السياسي من جامعة باريس. عيّن مسشارًا قانونيًا في وزارة الخارجية. انتمى إلى الجمعيات العربية السرية متمثلة بالحزب القومى العربي في سورية، ثم انتمى إلى نادي المثنى بن حارثة الشيباني، وكان من المؤيدين الرئيسيين لحركة مايس ١٩٤١م، حيث عين من قبل قادتها مديرًا عامًا للدعاية والإشراف على الإذاعة، وهو الذي كتب البيان الأول لحركة مايس بمساعدة يونس السبماوي، وعندما فشلت الحركة هرب من بغداد، واعتقل في (الأحواز) ثم نُفي إلى (سلسبري) بجنوب إفريقيا، ثم عاد إلى بغداد وسُجن، أسهم مساهمة فعالة في تأسيس حزب الاستقلال، واختير مسؤولًا عن تجمعات وتنظيم الشباب القومي في العراق، وبعد قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، عيِّن وزيرًا للإرشاد (الإعلام والثقافة) ثم استقال سنة ١٩٥٩

(۱) موسوعة الموصل الحضارية ٥/ ٣٤٤) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٧/ ٢٠٩، موسوعة أعلام العراق ٣/ ٢٢٩) معجم المؤلفين العراقيين ٣/ ١٩٥، موسوعة أعلام

مع عدد من الوزراء القوميين، احتجاجًا على سياسة عبدالكريم قاسم رئيس الوزراء، من مؤلفاته: القومية والوطنية: حقائق وإيضاحات ومناهج للمستقبل(٢).

محمد الصديق بن يحيى (١٣٥١ - ٢٠١٨ه = ١٩٣٢ - ١٩٨٦م) دبلوماسي سياسي.



ولد في جيجل شرقي الجزائر، درس الحقوق في العاصمة، وناضل في صفوف الاتحاد العام للطلاب المسلمين وانتخب رئيسًا له. انضمً إلى جبهة التحرير الوطني وأصبح رئيس مكتب فرحات عباس الذي ترأس الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك. عين بعد الاستقلال سفيرًا في الاتحاد السوفيتي، ثم في بريطانيا، فالأمم المتحدة، ثم وزيرًا للإعلام، فوزيرًا للتعليم العالي، فالمالية، ثم تسلم وزارة الخارجية في عهد الشاذلي بن جديد. قتل في حادث طائرة غامض أثناء قيامه بوساطة لحلً النزاع العراقي الإيراني (الا.).

**محمد الصروي** (۱۳٦٣ – ۱۶۲۱ه = ۱۹٤۳ – ۲۰۰۰م) مهندس داعية.

(۲) موسوعة أعلام العراق ۱/ ۱۹۲، معجم المؤلفين العراقيين ۳/ ۱۹۳، أعلام الوطنية والقومية العربية ص۲۹۲.
 (۳) )) موسوعة السياسة ۲/ ۸۹، محطة الموت (وفيه اسمه: محمد الصادق بن يميي)! ولمه ترجمة موسعة في منتدى اللمة الجزائرية.



ولد في قرية ميت يعيش بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية بمصر، حفظ كتاب الله تعالى، وتخرَّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتعرَّف هناك على دعوة الإخوان المسلمين، وعمل معهم على نشرها. اعتقل مع من اعتقل منهم، وتنقل بين عدة سجون صابرًا محتسبًا، ومورس معه أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ثم خرج وأثار التعذيب ظلت على حسده حتى وفاته، وكان قد حُكم عليه بـ(١٢) عامًا وغان من قادة الدعوة، وشارك في التحضير فكان من قادة الدعوة، وشارك في التحضير لانتخابات الإحوان... وتوفي ليلة الاثنين

وله كتاب مطبوع عنوانه: الإخوان المسلمون: تنظيم ١٩٦٥م: الزلزال والصحوة(١).

محمد الصغير فرج (١٣٣١ - ١٤٢٤ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد صفاء عامر** (۱۳۰۹ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۶۱ – ۲۰۱۳م) کاتب حوار.



من مواليد قنا بمصر. من قبيلة الهوارة. نال الموارة الموارة الموارة الموارة الأخر ١٤٣٢هـ).

إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة. عمل وكيل نيابة في بني سويف والإسكندرية، وقاضيًا بما، ومستشارًا بمحكمة الإسكندرية، ثم استقال أواخر السبعينات الميلادية وتفرّغ للكتابة، وقد تعمق في تصوير البيئة الصعيدية القريبة من حياته الاجتماعية، فكان من أشهر كُتُّاب السيناريو للدراما التلفزيونية والسينما المصرية، وخاصة الدراما «الصعيدية»، وقدَّم أكثر من (٢٠) عملًا في ذلك، مثل: ذئاب الجبل، حدائق في ذلك، مثل: ذئاب الجبل، حدائق الشيطان، صعيدي رايح جاي، مسألة مبدأ ، أفراح إبليس. توفي يوم الثلاثاء ٢ شوال، ١٣ آب (أغسطس).

وله من المطبوع: الحبُّ والثمن (قصص)(٢).

محمد صفوان الجندي (۰۰۰ – ۲۰۰۳ه؟ = ۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صفوت (۱۳۲۸ - بعد ۱۶۲۸هـ؟ - ۱۹۱۰ - بعد ۲۰۰۷م؟) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد صفوت بن أحمد يوسف الشوادفي (١٣٧٥ - ١٤٢١هـ = ١٩٥٥ - ٢٠٠٠م) داعية سلفي قيادي.



 (۲) الأهرام ع۲۲۷۱ (۱۰/۱۱/۳۶۱هـ)، الجزيرة نت والعربية نت (بالتاريخ السابق)، أهل الفن ص۲۲۷. ورسمه من مجلة البيان (الإمارات).

عُرف باسم: صفوت الشوادفي.

ولد في بلدة الشغانبة بمركز بلبيس. تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، وكان داعية نشيطًا فيها. ذهب إلى السعودية وسمع من شيوخها وتشرب بالمذهب السلفي. عاد فرأس فرع جماعة أنصار السنة في بلبيس، وأنشأ فرعًا لها في مدينة العاشر من رمضان، وعُهد إليه تنظيم إدارة الدعوة في الجماعة، وحسَّن علاقتها بشيوخ الأزهر كما في عهد الفقى. اختير نائبًا لرئيس الجماعة نحو (A) سنوات، رأس تحرير مجلة «التوحيد» الصادرة عن الجماعة. وكان بارعًا في الحوار، حربًا على أهل التصوف، وقد رفعوا دعوى ضدَّه، يلقى الخطب والمحاضرات، ويكتب المقالات، ويشرف على طبع الكتب وتوزيعها. توفي ليلة الجمعة ١٧ جمادي الأولى، الموافق ١٧ آب (أغسطس).



محمد صفوت الشوادفي رأس تحرير مجلة التوحيد

صدر فيه كتاب: محمد صفوت الشوادفي في ركب العلماء مع إطلالة شهرية على القراء/ جمع وترتيب أحمد سليمان، إبراهيم محمد عبدالعزيز. – القاهرة: دار الألباني للتراث، ١٤٢١هـ، ١٨٤ص.

ومن آثاره: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (جمع وترتيب) ولعله طبع من بعد بعنوان: فتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة...، جمع وطبع فتاوى الجماعة [السلفية] في المركز العام، اليهود: نشأة وتاريخًا، حكم بيع

الذهب القليم بالذهب الجديد، مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية/ بدر الدين البعلي (دراسة وتعليق) وخرج أحاديثه غيره(۱).

#### محمد صفوت البسيوني (۲۰۰۰ – ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صفوت بن نور الدين بن أحمد (١٣٦٣ – ١٤٢٣ه = ١٩٤٣ – ٢٠٠٢م) عالم سلفي قيادي.



ولد في بلدة بلبيس بمصر. تخرج في كلية دار العلوم عام ١٣٨٤هـ متخصصًا في العلوم والتربية، درَّس الكيمياء للثانوي، تولَّى منصبًا في إدارة التعليم. التحق وهو في الإعدادية بجماعة أنصار السنة المحمدية، ثم كان عضوًا في المركز العام بما، ثم أمينًا لها، فرئيسها بعد وفاة محمد على عبدالرحيم، إضافة إلى رئاسة تحرير محلة التوحيد، وتطورت الجماعة في عهده إلى (١٢٠) فرعًا. تأثر بعمه الذي كرَّس حياته للدعوة، ومن مشايخه محمد على حسين، وعبدالرحمن لطفى، ومحمد خليل الهراس. جاب محافظات مصر جميعها ملقيًا محاضرات دينية في جميع فروع الجماعة. شارك في مؤتمرات، وألقى محاضرات، كتب مقالات، وأجريت معه مقابلات. توفي يوم الجمعة (١٣) رجب في مكة المكرمة.



#### محمد صفوت نور الدين رأس جماعة أنصار السنة المحمدية

من تصانيفه: القدس مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة القلب الأبي، الأقصى ودعوة الرسل، موقف أهل الإيمان من صفات عباد الرحمن، التربية بين الأصالة والتجديد، التبرك المشروع والممنوع، حماية الله لنبيه من النشأة وحتى المنية، غاية الشوق لفضل بر الوالدين والعتق، الشفاعة (٢).

محمد صفوح بن عبدالحليم الأخرس (١٣٥٤ - ٢٠٠٥م) باحث اجتماعي.



من مواليد حمص بسورية. تخرَّج في جامعة عين شمس بالقاهرة، وحصل على دكتوراه في علم الاجتماع. عمل أستاذًا في جامعة عين شمس، ونشر مقالات اجتماعية في محلة الطليعة، وقام بالعديد من الدراسات الميدانية والاجتماعية.

وله كتب، منها: الأنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية، بحث الأبعاد الإجرائية والنظرية لأثر التكنولوجيا في المحتمع

(۲) المسلمون ع ٥٣٤ (۱۹/۱۱/۲۸) المجتمع ع ۱۲۰۲ ص ۲۲، آخر لقاء مع ۲۰ عالمًا ومفكرًا إسلاميًا ص ۱۷۲، زهر البساتين ٥/ ۲۰۸، التوحيد س ٣١ (عدد خاص به بعد وفاته بلون رقم وبلون تاريخ).

العربي، بحث الأساس الاجتماعي للتقدم العلمي والتكنولوجي، تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية، التغيرات الثورية والحضرية في العالم العربي: دراسة من سورية باللغة الإنجليزية، الرعاية والتنمية الاجتماعية، علم الإسكان وقضايا التنمية والتخطيط لها، مناهج البحث في علم الاجتماع، نموذج لاستراتيجية الضبط الاجتماعي في الدول العربية (٣).

#### محمد صلاح سالم (۲۰۰۰ – ۱۶۲۵ هـ = ۲۰۰۰ م)

باحث عسكري معلوماتي.

من مصر. مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مستشار المعلومات بمركز معلومات بمحلس الوزراء. كتب مقالات عديدة في الاستراتيجية العسكرية ونظم المعلومات في المجال العسكري، منها كثير في مجلة «الحرس الوطني» بالسعودية. مات قبيل عيد الأضحى، نحو ٢٠ يناير.

من مؤلفاته: الديمقراطية المزعومة في إسرائيل، العراق: ما جرى واحتمالات المستقبل، القدس: الحق - التاريخ - المستقبل، العصر الرقمي والمعلومات: دراسة في نظم المعلومات وتحديث المجتمع.

محمد صلاح العفيفي (١٣٥٤ - ١٠٠٦ه = ١٩٣٥ - ١٩٨٥م) صحفي إذاعي شاعر.



(٣) معجم المؤلفين السوريين ص٢١.

من مواليد الشرقية بمصر، تخرَّج في قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وتوظف في البريد أولًا، ثم عمل سكرتيرًا لتحرير جريدة الجمهورية، ثم عمل بمجلة المصور، وجريدة الأهرام. هاجر إلى الكويت سنة ١٣٨٧ه عندما أبرم النظام المصري في عهد عبدالناصر اتفاقًا مع الحزب الشيوعي المصري (حدتو) على أن تتولى قيادة الحزب الإعلام بما فيها الصحافة والتليفزيون، وتعمل علانية تحت مظلة الاتحاد الاشتراكي. ونتيجة لذلك جمدوا النشاط الإسلامي والعاملين من كافة الاتجاهات، بعد سحن واعتقال الآلاف، وقتل سيد قطب وأصحابه. وفي الكويت كان معدًا ومسؤولًا للبرامج الدينية بالإذاعة. توفي يوم الثلاثاء ١٢ ربيع الآخر، الموافق ٢٤ كانون الأول (ديسمبر).

مؤلفاته: كان له مشروع «التفسير النبوي لقرآن الكريم» أعد منه أجزاء، مقدمة في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، مقدمة في التخلف والتقدم، قبلة يهوذا، القرآن دعوة الحق: مقدمة في علم التفصيل القرآن: القول الفصل بين كلام الله وكلام البشر، القرآن: تفسير الكون والحياة.

ومن أشعاره وملاحمه ومسرحياته الشعرية: العملاق الأسمر، أغاني الصمت، حديقة القصر، أرض كنعان، شهريار ملكًا، إراحت. ومسرحية عن استشهاد الحسين رضى الله عنه طبعت في الكويت(١).

محمد بن صلاح القاسمي (۱۳۵۶ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۱م) محتهد زیدي.

ويقال له: محمد بن صلاح الهادي.

(۱) المجتمع ع ۷۶۹ (۲۲/٤/۲٦هـ) ص ٤١، الجمهورية ع ۱۱۲۹۷ (۱۲۰۲/۶/۲۰هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية.

مولده ببلاد صعدة في اليمن، قرأ على شيوخها، منهم قاسم بن محمد العزي، القاضى على المراني، ولازم محد الدين المؤيدي حتى بلغ مرحلة الاجتهاد. عكف على التدريس بجامع الإمام الهادي وجامع الذويد بصعدة، وبمنزله. توفي بصعدة يوم الجمعة ١٤ ذي الحجة، ٩ آذار (مارس). ومن تآليفه: الإيضاح لبعض المتشابه في معاني الكتاب (خ)، تفسير جزء عم، تحليل معاني الأساس في إقناع الطالب عن الشعور باليأس (خ)، تهذيب النفوس (خ)، معرفة الحي القيُّوم (خ)، الفرائض (خ)، المختصر المختار المتضمن أسئلة الأزهار (خ)، البيان المعقول الكاشف للسرِّ الجهول المستخرج من معيار العقول في علم الأصول (خ)، وسيلة النجاة مختصرة من كتب الأئمة الهداة (ساعده في تأليفه محمد بن صلاح العجري)، مذكرة الولد النجيب لمعاني الحروف في مغنى اللبيب، مختصر الآجرومية<sup>(٢)</sup>.

محمد بن صلاح الهادي = محمد بن صلاح القاسمي

محمد صلاح الدين = صلاح جاهين

محمد صلاح الدين = محمد صلاح الدين الدندراوي

محمد صلاح الدين (١٣٢٠ - ١٤١١ه = ١٩٠٢ - ١٩٩١م) دبلوماسي حقوقي.

ولد في طنطا. درس القانون في مصر وفرنسا. اشترك في ثورة ١٩١٩ زوزع المنشورات. عاد من باريس محاميًا، اختاره سعد زغلول مديرًا لمكتبه في رئاسة الوزراء، (٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص٩١٢، موسوعة الألقاب المهنية ٧/ ٢٣٨.

عينه مصطفى النحاس وزيرًا للخارجية، فقاد المفاوضات المصرية البريطانية عام ١٣٧١هـ (١٩٥١م)، وكانت له مواقف وطنية. ابتعد عن الأضواء في مصر ومضى إلى الكويت وكيلًا بوزارة الخارجية، ثم قام بتدريس القانون الدولي في الجامعة التونسية وعاد إلى مصر سنة ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)(٣).

#### محمد صلاح الدين إبراهيم (۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صلاح الدين إبراهيم جاب الله (١٣٤٨ - ١٠٠٨ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صلاح الدين حافظ = صلاح حافظ

محمد صلاح الدين بن دالي بلطة (١٣٧٦ – ١٤٣١هـ = ١٩٥٦ – ٢٠١٠م) عالم.



مفتي مدينة صور وقاضيها الشرعي، تسلم مهام قضاء صور عام ١٤٢٦ه، ونسج علاقات مودة وصداقة واحترام مع الجميع، وأمضى معظم حياته في المحكمة الشرعية. توفي فجر يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، ١٦ تشرين الثاني (أ).

(٤) المستقبل ع ٣٨٣٤ (١١/١١/١١/١م).

 <sup>(</sup>٣) الأهرام ع ٤٢٩١٤ (١٦/٤/٥٦١هـ)، موسوعة أعلام مصر ص٤١٩.

محمد صلاح الدين الدندراوي (١٣٥٥ - ١٤٣٢ ه = ١٩٣٦ - ٢٠١١م) كاتب ومحرر صحفي إعلامي.



ولد في قنا بمصر. حصل على إجازة في دراسات الشرق الأدنى من أمريكا، وعلى الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ميتشيغان الأمريكية. انتقل إلى الحجاز وعمل مديرًا لإدارة المكتبات بوزارة الحج في مكة المكرمة. بدأ رحلته الصحفية في صحيفة (الندوة) بمكة، وعمل فيها سكرتير تحرير عام ١٣٨٠هـ، انتقل إلى جريدة (المدينة) بعد انتقالها من المدينة المنورة إلى جدة، وعمل رئيسًا لتحريرها نحو عام ١٣٨٤هـ، واعتمد عليه صاحبها عثمان حافظ من بعد وعيّنه مديرًا للتحرير، فطوَّرها، ودرَّب كوادرها، وتخرَّج عليه أعلام في الصحافة المحلية. وكتب عمودًا يوميًا بعنوان «الفلك يدور» منذ تولیه رئاستها عام ۱٤۱۲ه حتی مرضه الأحير. كما اهتمّ بالنشر، فأسّس «الدار السعودية للنشر» عام ١٣٨١هـ، وبعدها أسَّس «وكالة مكة للإعلام» التي حملت التصريح رقم واحد. وأنشأ في لندن (الشركة السعودية للأبحاث والنشر)، وكان مؤسِّس ومدير (وكالة الصحافة الإسلامية) بلندن. وأصدر نحو عام ١٤٠٠ه (أريبيا) وهي معلة إسلامية باللغة الإنجليزية، كما أصدر لاحقًا عددًا من المحلات، من بينها محلة (أموال) المتخصصة في المصرفية الإسلامية، وملفًا صحفيًا شهريًا بعنوان (قطوف) في عام ١٤١٨هـ، وكان رئيس تحرير محلة (سعودي ريفيو). توفي يوم الأحد ٢٨

شوال، ۲۸ آب (أغسطس)(۱).



محمد صلاح الدين (خطه وتوقيعه في رسالة إلى زيد بن فياض)



محمد صلاح الدين رأس تحرير جريدة المدينة

محمد صلاح الدين السقا = صلاح السقا

محمد صلاح الدين صدقي (۲۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد صلاح الدين بن محمد صالح الملاح الملاح (١٣٣٤ – ١٤٢٤ هـ = ١٩١٥ – ٢٠٠٣م) حرًاح ريادي. عرف بدهلاح الملاح».



مؤسِّس تخصص جراحات القلب والصدر في مصر، أول من أدخل هذا التخصص في كلية الطبِّ بجامعة القاهرة، ومستشفى قصر العيني عام ١٣٧١ه (١٩٥١م)، تتلمذ على يديه جيل من الأساتذة في هذا الفرع، بكليات طبِّ جامعات القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، وأسيوط. مات في 10 رمضان، ٩ نوفمبر(١).

محمد صلاح الدين بن محمد علي كبارة (١٣٤٠ - ١٤٢٠ه = ١٩٢١ - ١٩٩٩م) شيخ قراء طرابلس الشام، مقرئ مشهور



ولد في المدينة المذكورة، وكان والده من كبار المنشدين، وغلب الصوت الجميل على أغلب أولاده، وكان المترجم له يقول: رُضعت الألحان مع الحليب في صغري، حفظ القرآن الكريم على القارئ نصوح البارودي، وفي الأزهر تلقّى القراءات المتواترة، وأتم القراءات السبع عن طريق الشاطبية والعشرة والدرة على المقرئ المعروف عامر السيد (۲) الأهرام ع ۲۷۰۷ (۲۱/۲۱/۱۱).

(٢) الاهرام ع ٢٢٧٠٧ (١٦/٩/١٦) هـ)

<sup>(</sup>۱) موسوعة الشخصيات السعودية ص٣٦٨، معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٤٠٣، العربية نت

عثمان وأجيز جهات، وعيَّنه الجامعي للدراسات الإسلامية وشارك

مرات عضوًا في لجنة التحكيم الدولية لحفظ كتاب الله وتجويده وتفسيره بمكة المكرمة. ووصف بأنه كان عاملًا بالقرآن الكريم، وله تلامذة كثر، ولن تحد عالمًا في طرابلس إلا وتلقّى أصول التلاوة ومخارج الحروف وحفظ القرآن على يديه وانتفع بتوجيهاته، حتى توفاه الله تعالى في العشر الأخير من شهر رمضان (۲۳ منه)، الموافق لآخر السنة الميلادية المذكورة. عليه رحمة الله(١).

(١) التقوى ع ٨٩ (شوال ٢٠١ه) ص١٠ إمتاع الأسماع

بذلك. عاد فدرَّس القرآن الكريم والقراءات في عدة المفتى شيخًا لقراء طرابلس؛ لنبوغه في هذا العلم وصوته الجميل، ثم درَّس في معهد طرابلس

مخيضاخ الذركباره

في الهيئة التأسيسية

له. رأس لجنة التحكيم في كل المسابقات التي أجرتها الهيئات والمؤسسات الإسلامية في لبنان، وفي خارجه عيِّن قاربًا في مسجد الفتح بسراي العابدين في مصر، وتلا القرآن في الإذاعة الفلسطينية بالقدس، وفي حرم المسجد الأقصى المبارك، وفي الإذاعة الأردنية، وفي مساجد بالكويت، وعيّن مراقبًا للقراءات في الإذاعة السعودية. مثّل لبنان في المؤتمر الثابي والثالث لاتحاد قراء العالم الإسلامي، واشترك في عضوية لجنة التحكيم الدولية في مسابقة القرآن الكريم بطرابلس الغرب، وسجَّل المصحف المرتَّل في إذاعة القرآن الكريم بما، ثم عيِّن أربع

بريسانيالهم لاحتم

-12/20-

الحديد درالعالميه والعلاة والسام على شروللرسليم صيداً محدولًا له - سا- : معهر مسد : معار مدر البر طراب مع قصر البعلية محفظ كما أي المراب منعا تعنا وهو الحديثين على المدر في المحاسرة والالمالة المالة لتعنيظ تما ع، للرلفا شيئه وقفنا الله وا يا ولخنية للقولالهم انه مسطي ميها واللطف عطيت لرحمه الزماره

ه کی میدالی م ماندیالی

Mens/ w/Enell

محمد صلاح الدين كبارة (خطه وتوقيعه)

محمد الصمدي الجبلي = محمد التهامي الصمدي

محمد صميم الشريف (F371 - 3731a = V781 - 71.74) باحث موسيقى قاص. ويقال له (صميم الشريف).



ولد في دمشق. حصل على الشهادة الثانوية، درَّس الموسيقى في ثانويات دمشق، وكتب القصص، وفاز بعدة جوائز عنها. حضر مؤتمرات موسيقية. وعمل أمينًا لتحرير محلة (الموقف الأدبي)، وعضوًا في المكتب التنفيذي باتحاد الكتاب العرب، وعضوًا في جمعية القصة والرواية به. توفي يوم ١١ صفر، ٢٤ كانون الأول.

آثاره الأدبية: الأغنية العربية، السنباطي وجيل العمالقة، عندما يجوع الأطفال (قصص)، الموسيقى في سورية، أنين الأرض، أساطين الموسيقى العالمية(٢).

محمد أبو صوفة = محمد عبداللطيف أبو صوفة

محمد الصوفي بن قدور الإدريسي (1771 - 0731a? = P.P1 - 3.174) شيخ الطريقة البوتشيشية القادرية.



ولد في قبيلة التحاتة بمسيردة التابعة لمدينة لاله في ولاية تلمسان الجزائرية، نشأ على الصلاح، وقرأ في الكتَّاب على عدة مشايخ، منهم عبدالقادر القادري الملقب بودخيلي، وقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو في العاشرة من عمره، ودخل عالم التصوف، ومضى إلى الشيخ بومدين بوتشيش، وسلك الطريقة على يديه، وبشَّره بالولاية، فكان شيخ الطريقة البوتشيشية القادرية.

صدر فيه كتاب: الكنز المخفى في سيرة ومناقب شيخنا الغوث الأشهر سيدى محمد الصوفى<sup>٣)</sup>.

#### محمد صيام = محمد بن صالح صيام

(٢) معجم المؤلفين السوريين ص٢٧٥، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص.٦٢، الحياة ٢٠١٢/١٢/٢٤م، تشرين ٠٢/٢٢/٢٥.

(٣) مما كتبه عبدالعزيز بن علال الإدريسي الحسني في موقع منتدى الزاوية الحراقية الدرقاوية (١٤٣١هـ)، وعبدالرحمن بوتشيش في موقع آخر (١٤٢٩هـ).

#### **محمد الصيباري** (١٣٦٥ - ١٤٣٥ هـ = ١٩٤٥ - ٢٠١٣م) كاتب بالإسبانية.



من مواليد مدينة القصر الكبير بالمغرب. درّس الأدب بجامعة غرناطة، من مؤسّسي جمعية الكتّاب المغاربة باللغة الإسبانية، في الشعر والأدب، وحصّل جوائز عديدة، منها جائزة الإبداع الدولية، توفي يوم الخميس ٢٥ محرم نوفمبر.

له عشرات المؤلفات الشعرية والقصصية والروائية باللغة الإسبانية، ولم يُذكر له بالعربية شيء، منها: إلى كابايو، ريغولاريس دي لاراتشي، خوديريا دي تطوان، لاروسا دي الشاون، سيدي بابا، دي لاراتشي اسطا إلى سييلو، أون لوبو دي غوانطي بلانكو(۱).

محمد بن صیهود النایف (۱۳۷۰ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۲م) مدرّس شاعر.



محمد بن صيهود النايف .. رسمه وخطه ولد في مدينة الصويرة بالعراق، تعلم الآداب في مجلس والده الذي كان شيخ عشائر

(١) جريدة كود الإلكترونية ٢٠١٣/١١/٢٩م.

زبيد، تخرَّج في قسم اللغة العربية بجامعة بغداد، ثم درَّس في الصويرة والإمارات، وسُجن سنوات، ونظم الشعر. توفي يوم السبت ٥ رجب، ٣٠ تموز.

له قصائد منشورة، وطبع له من الدواوين: جنوح الربح، حبيبان نحن، يا ترى، الطوفان.

ومن المخطوط: زاد المسافات (أو نداء المسافات)، المرايا المتكسرة، شوق الجروف، قطرات المطر<sup>(۲)</sup>.

#### محمد ضیاء الحق (۱۳٤٣ – ۱٤٠٩ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۸۸م) رئیس باکستان.

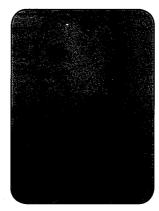

ولد في مدينة جولاندار بمقاطعة البنجاب، تلقَّى تعليمه في كلية سانت ستيفنز بدلهي، التحق بالجيش البريطاني بالهند، وأصبح ضابطًا في سلاح الفرسان عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م) رحل مع أسرته إلى كراتشي وأصبح ضابطًا في الجيش ألباكستاني، ثم واصل علومه العسكرية حتى الباكستاني، ثم واصل علومه العسكرية حتى مدرسًا فيها. بعد ذلك تقلد العديد من مدرسًا فيها. بعد ذلك تقلد العديد من المناصب العسكرية، وشارك في الحرب التي نشبت بين باكستان والهند عام ١٣٧٥هـ (١٩٩١م)،

(۲) معجم البابطين لشعراء العربية، منتدى منار للحوار (رجب ۱٤٣٣هـ).

كما عمل مستشارًا عسكريًا في الأردن. وفي عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م) قام الرئيس ذو الفقار على بوتو بترقيته إلى رتبة جنرال، وعيَّنه قائدًا للجيش. في شهر يوليو من عام (۱۳۹۷هـ) ۱۹۷۷م قام بانقلاب عسكري انتهى بالإطاحة ببوتو، وأصبح الحاكم العرفي للبلاد، ثم رئيسًا لجمهورية باكستان في ١٤ أغسطس (آب) ١٩٧٨م (١٣٩٨ه). وقد سعى خلال حكمه إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كما وقف إلى جانب الجاهدين الأفغان في حربهم ضدَّ الاحتلال الشيوعي لبلادهم، وسهَّل وصول المعونات إليهم عبر الأراضي الباكستانية، كما قام عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) بدور مهم في اللجنة التي شكلها مؤتمر القمة الإسلامي لتسوية النزاع الإيراني العراقي. تعرض لمحاولة اغتيال عام ١٠١هـ (١٩٨١م)، وفي ٥ محرم، ١٧ أغسطس، قُتل في انفجار طائرة عسكرية كانت تقله في رحلة داخل باكستان، وقُتل معه في الانفجار عدد من كبار العسكريين الباكستانيين، والسفير الأمريكي في إسلام آباد<sup>(۳)</sup>.

#### محمد ضياء الدين الريس (نحو ١٣٢٨ – ١٣٩٨ه = ١٩١٠ – ١٩٧٧م) باحث في التاريخ.

من مصر. حصل على الدكتوراه في التاريخ والعلوم السياسية من إنجلترا. عاد ودرَّس التاريخ الإسلامي في كلية دار العلوم، ثم كان رئيسًا لقسم التاريخ بالكلية. مات في

٨ جمادي الأولى، ٢٦ أبريل.

(٣) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٧٦، المجتمع ع ٨٧٩ د، ١٠ معجم أعلام المورد ص١٠٠، الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية: أوراق في النقد الذاتي/ تحرير وتقلم عبدالله النفيسي، ص٩٢٧، وفيه مؤاخذات عليه، منها أنه لم يلتزم بوعوده، وأنه وظف الحرب العراقية الإيرانية لجني الأرباح والتجارة ومن صفقات السلاح على حساب دماء المسلمين.

له: تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية، العدوان الصهيوني ... والطريق إلى النصر، النظريات السياسية الإسلامية، الخراج في النظم المالية، الشرق الأوسط، في التاريخ الإسلامي الحديث، معارك حول القدس، الإسلام والخلافة والدولة في العصر الحديث: نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم(۱).



محمد ضياء الدين الصابوني (١٣٤٦ - ١٣٤٢ه = ١٩٢٧ - ٢٠١٣م) شاعر داعية.



من مواليد حلب. الشقيق الأكبر للشيخ محمد علي الصابوني. أُجيز في آداب اللغة العربية من جامعة دمشق، مع دبلوم في التربية، وشهادة في أصول التدريس. درَّس في السويداء، وفي ثانويات حلب، وخاصة ثانوية الكواكبي، وأصبح من الأساتذة اللامعين، وتسابق طلبة العلم إلى دروسه ومحاضراته، وألقى قصائد مؤثرة في مناسبات دينية بشتى جوامع حلب، منذ شبابه.

(١) موسوعة أعلام العلماء ١٠/ ٥٣١.

انتقل إلى بلاد الحرمين، وعمل موجهًا تربويًا في الرياض، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة، وتغنى بالمدينة وتاريخها وساكنيها حتى سمي (شاعر طيبة). وغزر إنتاجه فكان من أبرز شعراء الدعوة الإسلامية في عصره، ثم درَّس في المعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة بككة المكرمة، وكان عضو نادي المدينة المنورة الأدبي، ونادي مكة الثقافي الأدبي، ورابطة الأدبي، ونادي مكة الثقافي الأدبي، شعره في صحف ومجلات عربية، وشارك في مؤتمرات وأمسيات شعرية، وحصًل جوائز. توفي يوم الجمعة ٢١ رجب، ٣١ أيار ودفن بحكة المكرمة.

دواوينه: تحية رمضان، رباعيات من طيبة، في رحاب رمضان: أشواق وذكريات، من نفحات طيبة، نشيد الإيمان، نفحات حبّ القرآن، من نفحات الحرم، نفحات حبّ وخلجات قلب، ابتهالات ملحمة النبوة، رباعيات عن مكة، لهيب الجهاد، أغاريد العباسية، ذكريات الصبا.

مؤلفاته الأخرى: الموجز في البلاغة والعروض، شخصية الصدِّيق كما يصوِّره ابن المقفَّع. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

الشخصية لجمال عبدالناصر كما رواها محمود الجيار وسجلها بيبرس. وذكر لنفسه مجموعة كتب «تحت الطبع» في آخر كتاب «أسرار» ولم أتأكد من

١٣٨٣ه (١٩٦٣م) مشرفًا على باب

«حديث المدينة». وعُرف بأنه صاحب

أشهر برنامج إذاعى بثته الإذاعة المصرية

على امتداد (٣٥) عامًا، فكان معدَّ

ومقدِّم ومخرج برنامج «ماذا تفعل لو كنت

مكاني». ولم يتولّ مناصب، وقد اصطدم

وقدَّم للسينما ثلاثة أفلام، كتب لها القصة

والسيناريو، أبرزها «الشموع السوداء». ومات في ٦ من شهر ذي الحجة، ٢٤

ومن كتبه: فتحى رضوان يروي أسرار

حكومة يوليو (كتبها وعلق عليها)، التاريخ

السري للنكتة السياسية المصرية، الأسرار

مع رؤساء التحرير وغيرهم.

أبريل.

ود حر لنفسه بحموعه دتب «بحت الطبع» في آخر كتاب «أسرار» ولم أتأكد من طبعها، وهي: عبدالناصر والسادات في الميزان، ضاحكون حتى الدموع، الوقوف في الممنوع، خليج البترول فوق بركان، أسرار مصرية، أوروبا كما لا يراها الآخرون، محاكمة جمال عبدالناصر، أحمد بهاء الدين الشيخ والطريقة، الكتابة الثانية لقصة هيكل(٣).

# محمد ضیاء الدین بن عبدالباسط بیبرس (۱۳۴۸ – ۱۹۱۹ هـ = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۹م) إعلامي، عرف ببابا ضیاء.

ولد في القاهرة، تخرَّج في قسم الفلسفة والاجتماع بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم في الصحافة والعلوم السياسية من الكلية نفسها. عمل في عدة جرائد ومجلات، أولها جريدة الجمهورية عام معجم المولفين السويين ص ٢٩٥، معجم البابطين ٢٨/٤، علم الأدب الإسلامي ع ٧٩ (١٣٤ه) ص ٧٣، ١٠٩، الموسوعة الحرة ٤ يونيو ٢٠١٣،



(٣) مما كتبه شكري القاضي في «الجمهورية»
 (٩) ١٤٣٠/٤/٢٨. وهكذا وردت سنة وفاته هنا وفي «أهل الفن» ص ١٩٩٧، وفي العدد الثاني من «المعلومات»
 (٢٠٠١) ص ١٤٥٥ أنه توفي في ٢٥ أبريل ١٩٩٧م؟.

#### محمد بن ضيف الله الوقداني (١٣٥٩ – ١٤٣٢هـ = ١٩٤٠ – ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد طارق محمد صالح (۱۳۷۳ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۵۳ – ۱۹۹۳م) عالم فاضل، مقرئ حافظ.

ولد في مدينة إدلب بسورية، درس العلوم الشرعية في بلده، والطبُّ في الجزائر، وأجيز من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٣ه متخصصًا في علوم القرآن، ذهب إلى مصر والتقى بجماعة من أهل الإقراء منهم الشيخ الحصري، وكان شديد الالتصاق بالشيخ محمد الجحذوب. قضى في جوار مسجد قباء عدة سنوات، وأمَّ فيه وخطب. وكان شديد الحسرة والألم على حال أمته؛ لما يراه من غيبة العلماء عن قيادة الأمة، وكان ذلك الحافز له لتأليف كتابه الذي لم يرَ النور حول مسؤولية الدعاة والعلماء عن تخلف الأمة، وبذل فيه جهدًا كبيرًا، بل أفنى فيه جلَّ وقته وأغلب عمره بعد نضوجه العلمي. وقضى سنواته الأخيرة مهتمًا بالحاسب الآلي اهتمامًا بالغًا، شغله عن كلِّ شيء، على أمل أن يخدمه في كتابه المذكور، وغيره من كتاباته. وعاش حياة متقشفة، وعانى من مشكلات أسرية. وقد درَّس علوم القرآن الكريم في مادة القراءات بجامعة أم القرى في مكة المكرمة مدة قصيرة، وتوفي في حادث سيارة وهو في طريقه إلى الجامعة في آخر شهر جمادى الآخرة.

وترك مكتبة عامرة بأنواع الكتب، وخاصة الشرعية منها، وقد اشتراها من ورثته المحسن الثري صالح باحارث.

#### 经过

ين الأستاذ الناضل النشيخ عرز ناصر الدين الألياني حفظه اللب توطأرق وسيصلح

محمد طارق محمد صالح (خطه)

وله مؤلفات، منها: عمل المسلم في اليوم والليلة، إليك أيتها الأخت المسلمة: رسائل موجهة إلى طالبات الجامعات، صلاة التراويح، وكتاب مخطوط في نقد بعض الأمور في سورية، والكتاب المشار إليه عن مسؤولية الدعوة والدعاة(١).

#### محمد أبو طالب (۱۰۰۰ – ۱٤۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۰م) أستاذ مترجم شاعر.



درس في فاس. حصل على منحة أمريكية عام ١٣٧٤ه (١٩٥٤م)، فتخرج في جامعة جاكسون فيل بشهادتين: اللغة الإنحليزية والتربية وطرق التدريس، وحصل على الماجستير من جامعة هاورد في واشنطن. وكان رحالة، يجتمع بالناس ويتعرف لغاتهم وعاداتهم، وآمالهم وآلامهم، فأتقن عدة لغات، وألمَّ بالكثير منها، ولم تلهه المناصب الإدارية والسياسية والدبلوماسية التي عُرضت عليه، وفضل الوقوف بين طلابه، يعلمهم ويشجعهم ويساعدهم، وقد عاد من أمريكا ليعيَّن أستاذًا للغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وأسَّس فيها شعبة اللغة الإسبانية وشعبة اللغة الألمانية (أو اليابانية). وبقى مدرسًا أكثر من أربعين عامًا، حتى مات (١) باختصار مما كتبه «محمد بن رزق بن طرهويي» في مقدمة كتاب المترجم له: عمل المسلم في اليوم والليلة (ط٢) وإضافات خاصة، وخطه من حصول التهاني ٢/ ٢٠٠٠.

بالسرطان. وكان وطنيًا. أنفق كل ما يملك ليقتني جميع الكتب التي تناولت المغرب من قريب أو بعيد، بل كان يرحل إلى بلدان أحنبية للبحث عنها، ولعل مكتبته هي أكبر مكتبة متخصصة في شؤون المغرب. وكان محبًا للقرآن الكريم، أمضى أوقات طويلة في التأمل في آيات القرآن، والتعمق في دراسة ألفاظه وتراكيبه ودلالاته. توفي في دراسة ألفاظه وتراكيبه ودلالاته. توفي في

من آثاره: خصوصیات اللهجات الأمریكیة في أعمال الكاتب الساخر مارك توین (رسالته في الماجستیر)، همسات غضب (دیوان شعر بالإنجلیزیة)(۱).

محمد طالب محمد البوسطجي (۱۳۹۲ - بعد ۱۶۱۵ = ۱۹۶۳ - بعد ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طاهر بكفلوني (١٣٥٣ - ١٤٢١ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الطاهر بن بلقاسم رویس (۱۳٤٦ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۰م) مدرّس عالم.

ولد بمدينة مساكن في ولاية سوسة بتونس، تخرَّج في جامع الزيتونة ومدرسة ترشيح المعلمين، وجمع بين التدريس في المدارس والمعاهد والإمامة والخطابة أكثر من ثلاثين عامًا، وأسَّس وترأس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، كما ترأس جمعية التضامن الاجتماعي بمساكن. وتوفي يوم الاثنين ١٣ فبراير.

له مؤلفات مخطوطة، ومما طبع له: الفقه الواضح في أحكام الطهارة والصلاة، الفقه الواضح في أحكام الحج وآداب الزيارة، (۲) من روائع الأدب المغربي ص١٢٩٠.

ذكريات طالب زيتوني (تقديم وتنسيق نحله منير)، المنتخب الميسّر من الدعاء والذكر (١).

محمد الطاهر التليلي (1771 - 3731 = . 181 - 7. . 74) عالم مشارك، لغوي، مؤرخ.



ولادته في بلدة قمار، إحدى بلدات وادي سوف بالجزائر. حفظ القرآن الكريم، وأجيز من جامع الزيتونة بتونس، عاد ودرَّس في مدينة بجاية من قبل جمعية العلماء، لكن الحاكم الفرنسي طرده، فعاد إلى بلدته حبيس الفقر والبطالة، ثم أدار مدرسة النجاح التي أسَّسها الأهالي لتعليم أبنائهم. أمضى أكثر من (٦٠) عامًا في التعليم والتأليف، وإجابة السائلين عن مسائل الفقه واللغة والتواريخ المحلية والقضايا الاجتماعية. مات في ١٦ رمضان، ١١ نوفمبر.

له من المطبوع: منظومات في مسائل قرآنية. ومؤلفاته المخطوطة: زهرات لغوية من كتاب الألفاظ الكتابية، تجريد شعر مقامات الحريري، مجموع الأمثال العامية في سوف، معجم الكلمات العامية الدارجة في الصحراء الجزائرية، تلخيص كتاب الأضداد للمتوزي، شواهد الكلمات العامية، قصة الشيخ العجوز (نظم)، الدموع السوداء (شعر)، هذه حیاتی<sup>(۲)</sup>.

الموسوعة الحرة ١١/١/١١م.

(٢) العرب (الجماديان ١٤٢٣هـ) ص٥٣٧، ذو القعدة (١٤٢٤هـ) ص٢٨٤، محرم (١٤٢٥هـ) ص٤٤١، من أعلام

محمد طاهر الجبلاوي كاتب مسرحي شاعر.



من مواليد دمياط بمصر، وفيها تلقى علومه الابتدائية. توظف في وزارة المعارف، ورأس قسم إدارة الثقافة بحا، عُني بالمسرح وعمل له، وبالقصة ترجمة وتأليفًا، إضافة إلى نظم الشعر، وكان عضوًا في لجنة الشعر بالجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. توفي في الأول من شهر شوال، ٢٤ آب (أغسطس).

أدبياته: ملتقى العبرات (شعر)، هواتف وأحلام (شعر)، ديك الحنِّ الحمصى (مسرحية شعرية)، الرواية الضائعة، الكلام في شعر البحتري وأبي تمام، بستان الكرز (ترجمة عن تشيخوف)، سادهانا، مكتب البريد (ترجمة عن طاغور)، ذكرياتي مع عباس العقاد/ إعداد عباس طاهر الجبلاوي، ديوان الجبلاوي، من بقايا الكأس (شعر)، مترجمات عن طاغور (٣).

#### محمد الطاهر الحامدي = محمد أحمد الطاهر الحامدي

محمد طاهر حسين (۰۰۰ – ۲۳۶۱ه = ۰۰۰ – ۱۱۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

الإصلاح في الجزائر ٢/ ٣٤، موقع مركز حمد الجاسر الثقافي (كتب بتاريخ ١/٧/٥٠٠٠م).

(٣) مصادر الدراسة الأدبية ص١٣٣٠، دمياط الشاعرة ص٦٣، معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد الطاهر بن حمودة القصَّار (7777 - 4.316 = 3774 - 44719)شاعر مطبوع. عرف بالطاهر القصَّار.



درَس في جامع الزيتونة بتونس، ثم درَّس فيه، وكان أحد أعضاء الجلة الزيتونية البارزين. نظم الشعر في جميع الأغراض، وعُرف بغزارة عطائه الشعري، وفيض قريحته، وحسن بيانه. وكان متمسِّكًا بأصول اللغة العربية، مدافعًا عنها بشعره ولسانه، محافظًا على شكل القصيدة العربية المتكاملة على بحور الخليل، وعكس في شعره تطلعات الأمة وتوقعها إلى غد أفضل.

من آثاره: ديوان القصار (٢ج، ولا يحتوي على كل شعره)، في مهبِّ الريح (ديوان شعر). وله مقامات في الصحف(٤).

#### محمد طاهر الرحيمي (· ۲۳۲ - ۲۲۶ ۱ه = ۱۶۶۱ - ۲۰۰۲م) قارئ عالم.

ولد ببلدة جالندهر في الهند. والده حفيظ الله. حفظ القرآن الكريم وهو صغير، حصل على الشهادة العالمية في القراءات العشر، والعالمية في العلوم الإسلامية والعربية، ودرس التفسير والحديث والفقه، وتعلم العربية والفارسية. من شيوخه: حافظ

(٤) مشاهير التونسيين ص٢٨٠، القيروان في قلوب الشعراء

مولوي عبدالعزيز، وبخش الفانيفتي، وفيض أحمد. درَّس بجامعة قاسم العلوم في ملتان، واحتهد أثناءها في مطالعة الكتب، واشتغل بالتصنيف والترجمة والتلخيص، وتتلمذ عليه خلق. وقد حاور المدينة في السنوات الأخيرة من عمره ودرَّس في المسجد النبوي الشريف.

تصانيفه: وضوح الفجر في القراءات الثلاث المتمّمة للعشر، سلك اللآلئ والمرجان شرح نظم «الآن» للشيخ محمد المتولي، تاريخ علم التجويد، تاريخ علم التجويد، كمال الفرقان: شرح جمال القرآن، مفردة رواية ورش من طريق الأصبهاني، مفردة قراءة ابن كثير، الجامع والتركيز لحفظة الكتاب العزيز، مفردة رواية شعبة من الطيبة، الاستدراك الطاهري على المصحف السوري على القراءات العشر، المفهم في حلِّ مقدمة صحيح مسلم، ما زبدة المقصود في حلِّ قال أبو داود، عمدة المفهم في حلِّ مقدمة صحيح مسلم، ما ينفع الناس في شرح قال بعض الناس، نصرة الراوي في نظر الطحاوي. وكتب أحرى له الراوي في نظر الطحاوي. وكتب أحرى له ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



محمد طاهر زيد الكيلاني (۱۳۲۸ – ۱۹۹۹ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) إمتاع الفضلاء ١/ ٣٩٤.

محمد الطاهر بن زين العابدين النيفر (١٣٢٨ - ١٤٠٢ه = ١٩١٠ - ١٩٨١م) أستاذ تربوي فقيه.



ولد بتونس، تفقه بجامع الزيتونة، وحصل منها على شهادة التطويع. عمل مديرًا للمدرسة الحسينية الكبرى ودرَّس فيها، كما عمل مديرًا للمعهد المرادي، ومعهد ابن رشد، وتولَّى إدارة مناهج التعليم العصري بجامع الزيتونة، والتفقه العام فيها، والأستاذية في كلية الشريعة وأصول الدين. وكان عضوًا في مجلس إصلاح التعليم الزيتوني.

من تآليفه: أصول الفقه: النهضة العلمية وأثرها في أصول الفقه، أهم الفرق الإسلامية، وقصائد مخطوطة(٢).

محمد الطاهر الساحلي (١٣٢٦ - ١٤١٠ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٠م) عالم.



من بني خطاب بجيجل في الجزائر. حصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة

(۲) مشاهير التونسيين ص٢٠٢، معجم البابطين لشعراء العربية.

بتونس، من شيوخه الطاهر بن عاشور، وعثمان بن الخوجة. عاد لينهض بشؤون التعليم في بلدته، ووضع الشيخ ابن باديس أساس مدرستها. ثم انتقل إلى الغرب الجزائري فأدار الحركة الإصلاحية الواسعة فيها، وعاد. أمَّ في جامع أحمد باي في قسنطينة، ومسجد القرن كذلك. وكان من العلماء المصلحين، وأحد قادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. توفي يوم ١٥ رجب، ١٠ فبراير(٣).

يداه صلاق سلاما

جيمل يوم الأحد ١٣ مهرجمادي الآخرة ١٢ نومبر عد ١٢٠ م

مفرة صاحب الفضيلة مولا نا الاستاذ الرئيس. دييد مى مجد البشيرالا براهبي المختر المسلمة من مجفله العشر خوالها أو العربية المسلمة . مدور المقام مولا المدار المسلمة من المدار المدار المساسلة من قد قبل نحية و دور المقام مولا المدار المساسلة من المدار المساسلة من موسيا . وهنيا للمزار المرابط المواجعة الحوالم من المعالمة من موسيا . وهنيا للمزار المواجعة الحوالم من بالرئيس المقدى . وعنيا للمزار المعتبر المان المعالمة الحوالم من المعالمة المواجعة الحوالم من الموسى المقدى . المعتبر المناس المقدى . والمنابط المعالمة المواجعة من المواجعة المعالمة المواجعة المواجعة المعالمة المواجعة المعالمة المواجعة المعالمة المواجعة المعاجعة المعاجعة المعاجعة المواجعة ا

محمد الطاهر الساحلي (خطه)

محمد الطاهر بن سعيد فضلاء (١٣٣٦ – ١٤٢٦ه = ١٩١٨ – ٢٠٠٥م) كاتب أديب.



ولد بقرية تنبدار في بني وغليس بالجزائر،

(٣) من أعلام الإصلاح في الجزائر ٢/ ٢٠٦. وخطه من منتديات الطاهير التربوية والتعليمية.

تتلمذ على الشيخ ابن باديس وغيره، درَّس في مدارس جمعية العلماء المسلمين التي كان عضوًا فيها، وكوَّن فرقة هواة المسرح العربي الجزائري، وانضمً إلى فرقة يوسف وهبي بمصر! سُجن وعذِّب من قبل العدوِّ المحتل، وعيِّن أخيرًا حافظًا للمكتبة المكرية بقصر الحكومة. وقد

حج مرات، وشارك في ملتقيات الفكر الإسلامي، وألقى دروسًا في مساجد. كتبه المطبوعة: الشيخ محمد خير الدين: آثار ومآثر، الشيخ السعيد أبحلول الورتلاني في مجموعة من رسائله ومجالسه وفتاويه، الإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكراه الأولى: من صور البطولة والجد في تاريخ الجزائر الجاهدة، عبدالحميد بن باديس وأوثان الاستعمار: رواية مسرحية في ثلاثة فصول، السحر الحلال (شعر)، التحريف والتزييف في كتاب «حياة كفاح» لأحمد توفيق المدني، الشيخ الطيب العقبي: آثاره وأعماله وجهاده، دعائم النهضة الوطنية الجزائرية.

وله من المخطوط: المسرح تاريخًا ونضالًا (٢ج)، رواية الصحراء، دموع الفقراء، الدكتور كمال، ديوان شعر(١٠).

محمد طاهر الصادق (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طاهر بن عبدالحميد آل شبير الخاقاني

(۱۳۲۸ – ۱۹۸۰ هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۱م) فقیه شیعی مجتهد.

ولد في مدينة المحمرة بالأحواز المحتلة، أكمل دراسته في النجف، ونال درجة الاجتهاد،

(١) من أعلام الإصلاح في الجزائر حـ ٢.

لي عمر إخرا ننا المن شيب سن لهال العرب سلام ملم و دورة و العمد و مركا ته و معلم المن العمد و دورة و العمد و العمد المن في معلم الا العمد و ال

محمد طاهر آل شبير الخاقاني (خطه وختمه)

ثم درَّس فيها وتخرَّج عليه جماعة، عاد إلى الله ليؤمَّ ويرشد، ورجع إليه بالتقليد في تلك النواحي، وكان له اهتمام بالعلم والأدب، مضى إلى قم وبما مات في ١٨ جمادى الأولى.

ومما طبع له: العقل البشري في تفسير القرآن (٢ جه)، أنوار الوسائل في الفقه (٣ جه)، مناسك الحج، الكلم الطيب، شرح المواريث من كتاب الحدائق الناضرة، المثل الأعلى في الفلسفة (٢ جه)، رسالة المهدي في الفقه، موجز الرسالة، شرح خطبة

وله من المخطوط: الصلاة، الصوم، الزكاة، القضاء، الإجارة، القصر والتمام<sup>(٧)</sup>.

محمد الطاهر عبدالرحمن الأنصاري (۱۳٤٦ - ۱٤۱۳ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طاهر عبدالظاهر (۱۰۰۰ – ۱٤۳٤ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي (۱۳۲۱ - ۱۹۰۰ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰م) كاتب «المصحف المكي»، خطَّاط مؤرِّخ

(٢) معجم رجال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٤٧٠، المنتخب من أعلام الفكر ص٥٥٥، معجم المؤلفين العراقيين ٣/ ١٩٨، الإجازة الكبيرة ص١٩٦، وخطه من ديوان آل

متفنِّن، من رجالات الفكر والتعليم.



ولد في مكة المكرمة، نشأ تحت رعاية والده، والتحق بمدرسة الفلاح عند تأسيسها، وتخرج فيها عام ١٣٤٠هـ، سافر إلى القاهرة لمواصلة دراسته في الأزهر، ودفعه حبه للخطِّ العربي إلى الالتحاق بمدرسة تحسين الخطوط العربية الملكية بالقاهرة، فدرس فيهما ليلاً ونمارًا. عاد إلى مكة المكرمة وعمل بالمحكمة الشرعية الكبرى، ثم انتقل إلى مدرسة الفلاح بجدة مدرِّسًا للخطّ، وقام خلالها بكتابة كراريس في خطّ الرقعة أسماها (كراسة الحرمين)، وتقع في سبعة أعداد. وفي عام ١٣٥٣هـ سافر إلى القاهرة، ثم الإسكندرية، ليطبع كتبًا له، وليجمع معلومات لكتابه المشهور الذي أطلق عليه (تاريخ الخطِّ العربي وآدابه)، الذي طبع بالمطبعة التجارية الحديثة في القاهرة عام ١٣٥٨، وقد زار من أجل ذلك خزائن الكتب هناك. وبعد عودته اختارته مديرية المعارف للتدريس بمدارسها، وعندما قامت المديرية بافتتاح مدرسة لتحسين الخطِّ وتعليم الآلة الكاتبة عُيِّن مديرًا لها. كما اختير مستشارًا في الجهاز الإداري لمشروع توسعة الحرم المكي الشريف، وشارك في وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، كما شارك في وضع الإطار الفضى للحجر الأسود، وكان من بين المشاركين والمشرفين على مشروع ترميم الكعبة المشرفة وتجديد سقفها. وإن أشرف وأرفع ما قام

به هو كتابة المصحف الشريف بخطِّ النسخ الرائع الحميل «المصحف المكي». توفي يوم ٢٣ ربيع الآخر، ٩ آذار (مارس).





, **. .** .

وكُتب فيه بعد وفاته كتابان:

محمد طاهر الكردي الخطاط: حياته وآثاره/ أحمد علي، عبدالله بن عبدالله بن دهيش.

محمد طاهر الكردي: فنه وآثاره عبدالعزيز عبدالله محمد (خ).

وله مصنَّفات عديدة، هي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم (٦ مج)، حسن الدعابة فيما ورد في الخطِّ وأدوات الكتابة، تاريخ الخطِّ العربي وآدابه: هو كتاب تاريخي اجتماعي أدبى مزيّن بالصور الخطية والرسوم الفتوغرافية، تبرُّك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله العظيم، التفسير المكي (٤ مج)، أدبيات الشاي والقهوة والدخان، تحفة العباد في حقوق الزوجين والوالدين والأولاد، تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه، مجموعة الحرمين في تعليم خطِّ النسخ، ثم الرقعة، رسالة النسب الطاهر الشريف، منظومة في صفة أشهر بنايات الكعبة (٣٥٢ بيت)، زهرة التفاسير، عيش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، رسالة في انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وكتب أخرى له مطبوعة ومخطوطة

ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد الطاهر بن عبدالله الجوابي (۱۳۰۸ - ۲۰۱۲م) عالم محدِّث.



ولد في قرية قطوفة من ولاية تطاوين جنوب شرقي تونس، تابع دراسته الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الزيتونة حتى حصل منها على شهادة الدكتوراه، من شيوخه الذين تلمذ عليهم محمد الفاضل بن عاشور، محمد الشاذلي النيفر، الحبيب بلخوجة. ثم درَّس في جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، وفي جامعة الملك سعود بالرياض، وفي في جامعة الإمام بالقصيم، واهتم بطلبته فرع جامعة الإمام بالقصيم، واهتم بطلبته فنصحهم وأرشدهم، وكان قليل الكلام كثير العمل، زاهدًا في الدنيا. تفرَّغ في سنواته الأخيرة للبحث والتأليف، وتوفي يوم سنواته الأخيرة للبحث والتأليف، وتوفي يوم الاثنين ٢٢ رجب، ١١ يونيه.

وله من الكتب: فقه العبادات على مذهب الإمام مالك، الاجتهاد في الشريعة الإسلام. ورسالته في الدكتوراه: الحرح والتعديل بين المتساهلين والمتشددين (طبعت)، جهود المحدّثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف، المجتمع

(۱) مقتطفات من كتاب: محمد طاهر الكردي الخطاط: حياته وآثاره، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص٢٦٦، معجم مصطلحات الخط والخطاطين ص٢٦٨، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٦/ ١٦٦ (ووفاته فيه: ١٣٦٥هـ١)، أعلام للكيين ٢/ ٧٩٨.

والأسرة في الإسلام(٢).

محمد طاهر بن عبدالله الشيخ راضي (۱۳۲۲ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الطاهر عدواني (۲۰۰۰ – ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طاهر بن غلام نبي البنجبيري (١٣٣٥ - ١٩٨٦ م) عالم مفسر فقيه.

ولد في بلدة بنج بير بمقاطعة مردان الولاية الشمالية الغربية الحدودية «سرحد» في باكستان. قرأ على علماء بلده، جاهد ضدَّ الإنجليز فسُنجن عدة أشهر، واتحه إلى شيخ المفسِّرين والمحدِّثين حسين علي، فقرأ عليه التفسير والحديث والفقه والتصوف، والمنطق على غلام رسول، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند ليدرس هناك أيضًا، وقرأ في مكة المكرمة الصحاح الستة على الشيخ عبيدالله السندي. وعاد للدعوة والجهاد، فأسّس «جماعة إشاعة التوحيد والسنة» عام ١٣٥٧هـ، وقام بتدريس العلوم الشرعية، وركز على تصحيح العقيدة ونبذ البدع والفجور والشرك، فذاع صيته، وقصده الناس وطلبة العلم. وحصلت بينه وبين الآخرين محاورات ومشادات عنيفة، بسبب منهجه في العقيدة.

وله تصانيف عديدة، منها: الانتصار لسنة سيد الأبرار، حقيقة المودودي، العرفان من أصول القرآن، المصافحة، ضياء النور لدحض البدع والفجور، البصائر للمتوسلين بأهل المقابر، نيل السائرين في طبقات المفسرين، سمط الدرر في ربط الآيات

 (٢) موقع الإسلام حقائق وأعلام ومعالم (إثر وفاته)، شبكة منتديات تطاوين الإخبارية ٢٠١٢/٦/٢م.

والسور، تعليقات على الصحيحين (لم يطبع). وله رسائل كثيرة حول موضوعات مختلفة(١).



محمد طاهر فضلاء = محمد الطاهر بن سعيد فضلاء

محمد طاهر بن أبي القاسم الكاظمي البروجردي (۱۳۰۸ – ۱۹۸۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طاهر مصطفی أبو زید = طاهر أبو زید

محمد الطاهر النيفر = محمد الطاهر بن زين العابدين النيفر

محمد طاهر الهاشمي (۱۳۳۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۱م) أديب كردى.

ولد في قرية (دولت آوا) التابعة لكرمانشاه (أو كرماشان) شرق كردستان إيران. واصل دراسته، وشارك في نشاطات سياسية وثقافية، وأسَّس مكتبة في كرماشان، ودعا إلى الطريقة القادرية، وكان عضوًا في المجمع العلمي الكردي بالعراق، وشاعرًا وأديبًا وخطاطًا. توفي في ١٠ ذي الحجة، ٢٣

(١) الفاروق ع ٤٣ (محرم – ربيع الأول ١٤١٦هـ) ص٣٢.

كانون الثاني.

له ديوان شعر يحتوي على حوالي (١٥٠٠٠) بيت شعر، وهو بالكردية والفارسية.

ومن آثاره أيضًا: ترجمة كتب «قلائد الجواهر» و«نشر المحاسن» و«بحجة الأسرار» من العربية إلى الفارسية، وهي في التصوف، قرة العين في مناقب سيدنا الشيخ حسين، مرآة الحق (في تراجم بعض شيوخ التصوف المعاصرين له... وغيرها(٢).

#### محمد الطائع بن محمد الكتاني (۱۳۳۳ - ۱۶۰۵ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۵م) فقیه أدیب.

ولد بالمدينة المنورة. انتقل مع والده إلى دمشق، ثم مع أهله إلى فاس، واستقرّ بحا. درس في جامعة القرويين، وأخذ عن علماء معاهدها. ثم درّس، وكان عضوًا في حزب الشورى والاستقلال، وسُجن من قبل المحتلّ، وكان فقيهًا متضلعًا، وأديبًا شاعرًا، كتب مقالات، وقصصًا وروايات، ومات بالدار البيضاء في ٢٣ جمادى الأولى. من آثاره: ديوان شعر (خ)، وبحوث ودراسات (۳).

#### محمد طلبة عويضة (۱۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طلحة بن حسن الشيبي (١٣٤٠ - ٢٠٠٦م) حاجب الكعبة المشرَّفة.

من مكة المكرّمة، من بني شيبة حجّاب الكعبة على مدى التاريخ الإسلامي. ولي مشيخة الحجابة عقب موت محمد عاصم بن عبدالله الشيبي عام ١٤١٣ه. وكان مقعدًا، فعيَّن عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي نائبًا له لتولي مباشرة السدانة، حتى توفي. كما ولي نظارة الوقف للشيبيين نيابة عن حده لأمه. وكان يعمل معلِّمًا بمكة المكرمة قبل تولي المشيخة، في مدرسة تحضير طبعثات، حتى عيِّن مستشارًا بوزارة التربية والتعليم.

وله كتب، من مثل: تحقيق المرام في تاريخ البيت الحرام، إعراب الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، تحقيق محاضرات الخضري على ضوء ما ورد في تحذير العبقري، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام للأطفال، معاناة سيدنا إبراهيم الخليل من أبناء ذلك الجيل عليه الصلاة والسلام، المنتخب النافع (أ).

#### محمد طلس (۱۳۲۵ – ۱۹۱۶ه = ۱۹۰۷ – ۱۹۹۳م)

محرر صحفي.

من حلب. انتسب إلى معهد الحقوق بدمشق، مارس الصحافة، أصدر مع أخيه جريدة «الشباب» اليومية سنة ١٣٥٥هـ بحلب، ثم «العالم العربي» فد الأمة العربية». وفي دمشق أصدر جريدة «إسلام»(°).

(٢) معجم الشعراء الكرد ص٣٧٧.

(٣) معلمة المغرب ٢٠/ ٦٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات حجاب الكعبة ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٥) علماء دمشق وأعيانها ص٢٦٧، معجم الجرائد السورية

#### محمد طلعت = محمد طلعت عبدالرحمن عادل

#### محمد طلعت (۱۳۲۶ – ۱۹۰۳ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۳م) طبیب فسیولوجی.



من مصر. حصّل دكتوراه الفلسفة في الفسيولوجيا (وظائف الأعضاء) من جامعة لندن. أستاذ وعميد كلية الطبّ بجامعة القاهرة. انتمى إلى جمعيات وهيئات علمية، أسَّس ورأس جمعية العلوم الفسيولوجية المصرية، ومثَّل مصر في مؤتمرات دولية: علمية وتعليمية واجتماعية، أنشأ أول بحلة للعلوم الفسيولوجية في مصر، وعمل على المعلوم الفسيولوجية في مصر، وعمل على الجاد اتحاد فسيولوجي بين الدول العربية. على يديه الكثير من الأطباء، أشرف على الم رسالة ماجستير، و 19 رسالة ماجستير، و 19 رسالة دكتوراه. مات في شهر شوال؟ أغسطس. من أبرز مؤلفاته العلمية: الفسيولوجيا في ممارسة الطبّ (٥ جر)، علم وظائف الأعضاء (مع أحمد حسن محمد)(١).

# محمد طلعت الجارحي (٠٠٠ - ٠٠٠ ه = ٠٠٠ - ٥٠٠) (تكملة معجم المؤلفين)

ص۰٤٣٥

#### محمد طلعت خيري (١٣٣٦ – ١٤٢٤ه = ١٩١٧ – ٢٠٠٤م)

من الضباط الأحرار، مسؤول مخبر وزير. من مصر. حصل على الماجستير في الإعلام العسكري من كلية أركان الحرب، كاتم الأسرار الحربية في وزارة الدفاع، نائب رئيس المخابرات العامة عام ١٣٧٢هـ، والرياضة، مستشار في رئاسة الجمهورية لشؤون الشباب، عين وزيرًا للشباب في عهد عبدالناصر، وأسهم في تنظيم وتشكيل هذه

الوزارة. توفي يوم الأربعاء ١٣ ذي الحجة،

٤ شباط (فبراير)<sup>(٢)</sup>.

محمد طلعت عبدالرحمن عادل (۱۳٤٨ - ۱۹۲٥ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طلعت عبدالمنعم قابیل (۲۰۱۰ – ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد طلعت عیسی (۱۹۸۰ - ۱۹۸۳ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۲م)

باحث اجتماعي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام ١٣٧٧ه، ثم كان أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية. توفي في ١٣ ربيع الأول ٢٨ كانون الأول (ديسمبر) — لعله. له كتب في مجال تخصصه، منها: الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين (بالاشتراك مع آخرين)، خدمة الجماعة (مع عدلي

(۲) موسوعة أعلام مصر ص۲۱۱) وتاريخ وفاته
 من جريدة الأهرام ۱٤٢٤/۱۲/۱۱هـ، وع ۲۸۰۱
 ۲۲٤/۱۱/۲۲).

سليمان)، فلسفة التغيير المخطَّط، سان سيمون، أتباع سان سيمون: فلسفتهم الاجتماعية وتطبيقها في مصر: دراسة تحليلية مزودة بوثائق ومستندات تنشر لأول مرة (دكتوراه).

#### محمد طلعت الغنيمي (١٣٤٢ - ١٤٢١ه؟ = ١٩٢٣ - ٢٠٠٠م)

مستشار في القانون الدولي العام والإسلامي. من محافظة المنوفية بمصر. حصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة، وذكتوراه الفلسفة من جامعة لندن، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، أستاذ زائر لبعض الجامعات العربية، مستشار بالأمم المتحدة، مستشار بوزارة المالية السعودية، أحد أعضاء هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، وصاغ العديد من الأنظمة والاتفاقيات البترولية، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي. علامة بارز في فقه القانون الدولي، حصًل أوسمة ونياشين.

من كتبه المطبوعة: البترول العربي وأزمة الشرق الأوسط، التسوية القضائية للخلافات الدولية (دكتوراه)، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، نظرات في العلاقات الدولية العربية، قانون السلام، الأحكام العامة في قانون الأمم، الوجيز في النظم الإدارية (مع محمد طه بدوي)، دراسات سياسية وقانونية في القانون الدولي العام: قانون الأمم، في القانون الدولي العام: قانون الأمم، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول، تغيير شرط التحكيم في اتفاقيات البترول، تغيير الأوضاع وعقد الامتياز البترول.

(٣) الأهرام ٩ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٠م، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٢٠٠.

<sup>(</sup>١) حكماء قصر العيني ص٣٣٤، موسوعة أعلام مصر ص٤٢٠. وفي الموسوعة العربية الميسرة ٤/ ٢٢١٣ أن له كتابًا في الفسيولوجيا بالإنجليزية، وآخر في ممارسة الطبّ (٥ ج) بالإنجليزية أيضًا.



**محمد طملیة** (۱۳۷۷ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۹۷ – ۲۰۰۸م) کاتب ساخر قاص مارکسی.



ولادته في قرية (أبو ترابة) قرب الكرك بالأردن. مجاز في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية. بعد تخرجه عمل سكرتيرًا تنفيذيًا لرابطة الكتّاب، ثم كان كاتبًا متميزًا، بحث في هموم المواطنين من خلال تعبيرات ساخرة وصور شعبية، من خلال زاويته اليومية «شاهد عيان» التي بدأها بصحيفة الدستور، ثم الشعب، ثم العرب اليوم، وأسهم في تطوير الكتابة القصصية والأدب الاجتماعي الساحر، وأصدر جريدتين أسبوعيتين ساخرتين هما: «قف» و «الرصيف»، وعمل في جريدة عبد ربه الساخرة، وكان ماركسيًا، وبقى مخلصًا لفكرته. قال بحرفه: «أنا لست ساخرًا. أنا جاد وملتزم ومن أصول ماركسية، وما زلت فيها. هناك فرق بين أن تكون ذكيًا وأن تكون مهرِّجًا». كرِّم من قبل مؤسّسات وهيئات ثقافية، ومن قبل الملك،

وعولج على حساب الديوان الملكي. توفي بالسرطان يوم الثلاثاء ١٤ شوال، ١٤ تشرين الأول.

له ستُ مجموعات قصصية، هي: حولة العرق، القادمون الجدد، ملاحظات حول قضية أساسية، المتحمِّسون الأوغاد، يحدث لي دون سائر الناس، إليها بطبيعة الحال. (والكتابان الأخيران من الأدب الساخر). وله كتابة مشتركة مع عماد حجاج فنان الكاريكاتير (۱).

#### محمد الطنجي (۱۳۲۰ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۹۱م) عالم واعظ.

ولد في تطوان، حفظ القرآن في صغره، ثم شرع في دراسة العلم، وممن درس عليهم من علماء تطوان: عبدالرحمن أقشار، محمد الفرطاح، أحمد الزوافي، ثم درس على مشايخ فاس، وسافر إلى القاهرة لمتابعة الدراسة، عاد وعمل كاتبًا بمديرية الأوقاف، واشتغل بالعدالة، والخطابة في الجمعة بزاوية سيدي عبدالله الحاج البقال، وأستاذًا بالمعهد الديني وشيخًا له، وفي بداية الاستقلال عيِّن رئيسًا لقسم الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، وظلً يشغله حتى إحالته على المعاش. وكان من رواد الحركة الوطنية، عمل إلى جانب عبدالخالق الطريس، وامتحن امتحانًا شديدًا في عهد الاحتلال الإسباني. وكان ينظم الشعر، وأسَّس مجلة «الإرشاد الديني»، وكتب مقالات وبحوثًا نشرها في مختلف الدوريات المغربية.

من تصانيفه: خطبة الجمعة، ما يتعلق بالأسرة في شريعة الإسلام، نظام الزكاة في الإسلام، ديوان شعر (٢).

محمد طه = محمد طه مصطفى أبو دوح

#### محمد بن طه الباليساني (١٣٣٦ - ١٤١٥ه = ١٩١٧ - ١٩٩٥م) أديب عالم قاض.

ولد في قرية باليسان التابعة لقضاء شقلاوة بأربيل في العراق، أخذ عن مشايخ عصره، منهم والده، وأجيز من بعضهم، ثم أمَّ وخطب ودرَّس، في بغداد وغيرها، ووجّه خطابًا إلى عبدالكريم قاسم عن مواد في قانون الأحوال الشخصية تخالف الشرع، فأمر بالقبض عليه، ففرَّ من بغداد، وكان مع الحركة الكردية، وأسندت إليه عدة وظائف، منها قاضي كردستان العام، ومنع بعد ذلك من الإمامة والخطابة من قبل نائب الرئيس العراقي بعد نقاش حاد بينهما، حتى وافته المنية في بغداد يوم ٢٤ بيسان.

له نثر بالكردية والعربية، وله مؤلفات عديدة، منها بالعربية: حسن البيان في تفسير القرآن، اللطف الخفي في نظم عقائد النسفي (وتعرف بالعقيدة الباليسانية)، هذا شعري وهذا شعوري، القول الأغرّ فيما يلقى على المنبر، تفهيم الأمة (تفسير جزء عمّ)، القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، القول الحصين في تفسير سورة ياسين، القول العادل في ثلاث رسائل، القول المبارك في تفسير جزء تبارك، القول المقبول في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، القول المعطاء في إحكام الدعاء مع ذكر مبعث الدعوات المستجابة، كيف تحجُ وتعتمر (٣).

#### محمد بن طه سكر (۱۳٤١ - ۱۶۲۹هـ = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۸م) من شيوخ الإقراء بدمشق، فقيه شافعي.

 (٣) معجم الشعراء الكرد ص٣٧٤، معجم المؤلفين والكتاب العراقين ٧/ ٢١٣. وهو محمد طه علي عيسى مصطفى.

<sup>(</sup>۱) الشرق الأوسط ع ۱۰۹۱۳ (۱۰/۱۰/۱۹۱۸هـ)، العرب اليوم ع ۱۳۹۶ (۱۰/۱۰/۱۵هـ)، صحيفة (في المرصاد) الإلكترونية ۲۰۱۱/۱۰/۱۳م. (۲) موقع بريد تطوان (جمادی الآخرة ۱۶۲۹هـ).



طلب القرآن أولًا على والدته، وحفظه غيبًا وهو صغير، ثم على الشيخ ياسين الجويجاتي، ثم الشيخ فائز الديرعطاني، وأتقن القراءات العشر من طريقي الشاطبي والدرة، وأتم الختم الكبير. ولازم علماء وقته في تلقِّي العلوم الشرعية والعربية والتجويد، وبعد وفاة الشيخ الديرعطاني بدأ الإقراء بطلب من الشيخ عبدالوهاب دبس وزيت، فكان يُقرئ في بيته وفي مسجد ابن عربي، حيث كان إمام مسجد الشيخ محيى الدين بن عربي في حيِّ الصالحية نحو نصف قرن. وعمل في تجارة المنسوجات الشرقية، وكان لطيفًا ذا خُلُق وتواضع، انتفع به الآلاف من حملة القرآن العظيم. صلَّى عليه يوم الأربعاء ١١ شعبان ١٤٢٩ه، ١٣ آب، ودُفن في المسجد الذي أمَّ فيه عند ابن عربي(١).

محمد طه بن عبدالله الشيبي (7777 - 7.31a = 3191 - 74914)سادن الكعبة المشرَّفة.



(١) إمتاع الفضلاء ٤/ ٢١١، وترجمت له فاطمة محمد مارديني في آخر كتابما تجويد القرآن الكريم ص٢٩٦، موقع درېنا (بعد وفاته).

من مكة المكرَّمة، من آل أبي راجح، من بني شيبة حجَّاب الكعبة على مدى التاريخ الإسلامي. ولي مشيخة الحجابة بعد محمد الأمين بن عبدالله عام ١٣٩٩هـ، وحتى وفاته. وكان محبًّا للخيل(٢).

محمد طه محمد أحمد (\*\*\* - YY 3 1 a = \*\*\* - T \* \* Y a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد طه مصطفى أبو دوح (+371 - V131a = 7791 - 7991g) منشد مواويل. عُرف بـ (محمد طه).



من طهطا بصعيد مصر. نشأ في عزبة عطا الله سليمان التابعة لقليوب. كان يؤلف ويلحِّن لنفسه، ثم غدا صاحب فرقة موسيقية وشركة أسطوانات، غني على مسارح الفنِّ الشعبي بالقاهرة، وسجَّل عدة مواويل للإذاعة، وأحيا احتفالات وطنية وأخرى فنية. بلغت حصيلة المواويل التي غناها (۱۰۰۰۰) مؤال، منها (۳۵۰) موالًا سجلتها الإذاعة، وبعضها مسجّل على أسطوانات وشرائط، ومعظمها من تأليفه، منها ما هو مرتجل... وضرب بهذا العدد من المواويل رقمًا قياسيًا. توفي إثر أزمة قلبية يوم الثلاثاء ٢ رجب، ١٢ نوفمبر <sup>(۳)</sup>.

محمد الطواشي = محمد بن محمد ديب حمزة

محمد الطوبي  $(0 \forall \gamma \uparrow - 0 \forall \gamma \uparrow ) = 0 \circ \rho \ddot{\gamma} - \gamma \cdot \gamma \gamma_{\beta}$ شاعر حداثي.



ولد في القنيطرة بالمغرب، حصل على الثانوية، عمل موظفًا بدار الثقافة. نشر نصوصه الأولى في صحف ومحلات عربية وأوروبية، شارك في الملتقيات المغربية والعربية في المربد وجرش والجزائر وتونس، تُرجمت بعض أشعاره إلى الإسبانية.

من دواوينه: سيدة التطريز بالياقوت، صعودًا أناديك سهوًا، أيقونة العاشق المغربي، صبوات الجنون، في وقتك الليلكي هذا انخطاف، ملك الصعاليك الجميل، وقت لجسد النشيد، الجد لينا يا حضرة النبيذ، غواية الأكاسيا. وأعمال شعرية أخرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

#### محمد الطويل محرر صحفي.

من مصر. نائب رئيس تحرير محلة أكتوبر. مات نحو ۲۳ شوال، ۲۳ أكتوبر.

لهذا الاسم الثنائي كتب صدرت في مصر تشبه أن تكون لصحفيين، فلعله المقصود بتأليفها، وهي: لعبة الأمم وعبدالناصر،

(٢) طبقات حجاب الكعبة ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) بيان اليوم ٢٠٠٤/٨/١ معجم البابطين ٤/ ٢٤٦، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٧٢٩، الموسوعة الحرة ۲۰۱۲/٤/۳۰

لعبة الأمم والسادات، معركة الحزام الذهبي: الأولى، مؤامرة القرن ٢١: دور السعودية في استدعاء القوات الأجنبية، موسيقار من سنباط، برلمان الثورة: تاريخ الحياة النيابية في مصر ١٩٥٧ – ١٩٧٧م.



محمد بن الطيب (١٣٢١ – ١٤٠٦ = ١٩٠٣ – ١٩٨٦م) من رواد الحركة الكشفية والرياضية التونسية.



بدأ نشاطه الكشفي منذ حداثة سنه في صفوف الجمعيات الفرنسية لعدم وجود الحركة الكشفية في تونس، وعند تأسيسها تحمَّل فيها العديد من المسؤوليات، كالعضوية، والرئاسة الدورية للاتحاد الإسلامي للجمعيات الكشفية، وذلك في نطاق أول محاولة لتوحيد الحركة الكشفية التونسية، ورئاسة جمعية الاتحاد الكشافة التونسية، وفي سنة ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م) الإسلامي، وعضوية القيادة العامة للكشافة التونسية. وفي سنة ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م) الإسلامية التي التفت حولها كل الجمعيات الرياضية الرياضية التونسية التو

(١) مشاهير التونسيين ص٥٣٢.

#### محمد الطيب بن أحمد بن حمتي الدليمي

 $(VTTI - VIIA = \overline{\lambda}IPI - PPPIA)$ 

ولد في الحوض الغربي من بلاد شنقيط، تفقه على علماء، وقام برحلة طويلة في طريقه إلى الحج، واختير مع مجموعة من العلماء للتدريس في معهد إمام الدعوة بالرياض، ثم عين مدرسًا في المسجد الحرام، وإمامًا في مسجد طلبة البخاري من مختلف أقطار المغرب والمشرق، وتلقّوا عنه جميع العلوم، إلا المنطق، فإنه ما كان عنه جميع العلوم، إلا المنطق، فإنه ما كان يعرج عليه، وتخرّج به جماعة من العلماء، ونفع الله به، وكان حريصًا على أعمال الخير ونفع المسلمين، بني مساجد، وتعاهد الأرامل واليتامي والمساكين، وتورع عن راتب الإمامة وتصدّق به. مات في مكة راتب الإمامة وتصدّق به. مات في مكة

محمد طیب أوكیتش (۱۳۹۰ – ۱۳۹۷ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الطيب التونسي (١٣٤٥ - ١٤١١ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٠م) ضابط إداري حازم.



(٢) أعلام الشناقطة ص٣٣٠.

من المدينة المنورة. درس حتى الصف الثالث من القسم العالي بمدرسة العلوم الشرعية، التحق بالجيش وحضر دورات، رُقى إلى رتبة فريق أول. سافر مع فرقة الجهاد السعودية إلى فلسطين عام ١٣٦٧هـ، عيّن مديرًا عامًا للمصانع الحربية، ثم رئيسًا للعمليات الحربية، فمديرًا للأمن العام، ثم سفيرًا بوزارة الخارجية. أسَّس نادى الأشبال ورأسه، وأنشأ معاهد الأمن المختلفة بالسعودية، وأعاد تنظيم جهاز الأمن، وأسَّس المعهد العالي للشرطة العربية، وشكل قوات الحج والمواسم، والطوارئ، وأمن الموانئ، والخيّالة، وعندما تفرَّغ لأعماله الخاصة رأس عدة شركات. وقد حاضر بنادي الضباط، ودرّس بالكلية الحربية، وبمعهد كبار الضباط، كما حاضر بمدرسة القيادة والإدارة بأمريكا، وبكلية قوى الأمن الداخلي. توفي يوم الاثنين ٩ جمادي الأولى، ٢٦ نوفمبر. له كتيب بعنوان: الإدارة العسكرية (٣).

محمد بن الطيب حيدرة (١٣٣٠ - ١٤٣٠هـ = ١٩١١ - ٢٠٠٩م) شيخ صوفي.

من المغرب. أحد أقطاب التصوف عمدينة وزان، شيخ الطريقة الوزانية. مات في ٧ صفر، ٢ شباط.

محمد بن الطيب الزيتوني (١٣٠٨ - ١٤١٠ه = ١٨٩٠ – ١٩٩٠م) عالم عامل محاهد.



(٣) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٣٩٥.

ولد في مدينة فاس في بيت علم وتصوف. وينتمى أصلًا إلى جامع الزيتونة بتونس، كما هو ظاهر من اسمه، وكان أبوه من كبار علماء الزيتونة. أسهم مع أبيه وأسرته في ثورة مدينة فاس ضدَّ الاحتلال الفرنسي بناء على طلب السلطان عبدالحفيظ العلوي آنذاك، وتوقيع وثيقة الحماية الفرنسية في ١٩١٢/٣/٣٠ وشارك مع قبائل المتطوعين في مقاومة الجيش الفرنسي، كما شارك في مقاومة الظهير البربري الأول الذي صدر في ١٩١٤/٩/١١، وفي ثورة الريف ضدَّ المحتلين الإسبان والفرنسيين، وعمل تحت قيادة المحاهد عبدالكريم الخطابي الذي كانت تربطه به علاقات وثيقة، وتحول في القرى والجبال مستنهضًا هممهم للمشاركة في الجهاد، وكان معارضًا بذلك دعوة مضادة ونداء كان يبثه يوسف العلوي في المساجد يناشد الناس فيها أن يتطوعوا في جيش الفرنسيين لمقاومة الخطابي! وشنَّ حملات للتضامن مع معتقلى الشبيبة الإسلامية والتنديد بحملات التعذيب التي تعرضوا لها، فتعرض هو وأسرته للأذى والاعتقال. توفي يوم ۱۰ رجب، ٥ شباط (فبراير)(١).

محمد بن الطيب عباس  $(\Lambda 171 - PP71a = \cdots P1 - PVP19)$ شيخ الإسلام الحنفي.



ولد بتونس، درس بجامع الزيتونة، وتفقه

(١) من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر ص٣٢٤، الجحتمع ١٦٠/٨/١٦هـ.

في مختلف علوم الدين، من فقه وأصول وتفسير وحديث، إضافة إلى علوم اللغة العربية، وأهَّله علمه الجمُّ لتولى التدريس بالجامع الأعظم بدرجة مدرس حنفى من الطبقة الأولى، كما توظف في جمعية الأوقاف كعدل في قسم الأحباس الخاصة، وأمَّ بجامع القصبة. وفي سنة ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م) اختير لتولِّي منصب شيخ الإسلام الحنفي بالجلس الشرعي، وبقى في هذا إلى حلِّه، فتفرَّغ لإلقاء الدروس بجامع الزيتونة حتى وفاته (٢).

#### محمد طيب بن عبدالفتاح الأتاسي (٧٧٣١ - ١٠٤١ه = ١٠١١ - ١٨١١٩)



من حمص. درس على والده، وعلى الشيخ محمد على عيون السود وآخرين، وتعلم في المدرسة الإسلامية الوقفية. تعمَّم بعمامة العلماء، ودرَّس العلوم الشرعية، وعُهد إليه بالخطابة في مسجد خالد بن الوليد، وتولَّى الإفتاء في محافظة حمص نحو (٢٠) عامًا، من سنة ١٣٨٦هـ إلى وفاته، وشارك في رحلات دعوية إلى خارج البلاد. وكان لطيف المعشر، متواضعًا، خاتمة المفتين من بيت الأتاسي. توفي يوم ٨ جمادي الآخرة، ۱۰ آذار (۳).

(٣) العرف الوردي/ محمد بن أبي بكر باذيب ص٢٨

محمد طيب عبدالقادر خوجة (A371 - A131a = P7P1 - YPP1a)

تربوي داعية.

من سورية. محاز من كلية الحقوق بجامعة دمشق. تفرغ في حقل التربية والتعليم، وكانت له آثار طيبة في رعاية الشباب الإسلامي، وشارك في صفوف الحركة الإسلامية في سورية إلى أن اضطرته الظروف لمغادرة سورية إلى الكويت عام ١٣٨٤هـ، حيث استمرَّ في مجال التربية والتعليم، وكانت له بصمات رائدة في صياغة الشخصية الإسلامية لأبناء المدارس التي عمل مديرًا لها، كمدرسة الفرقان والنجاة الخيرية، ثم ترك الكويت وعاد لسورية عام ١٣٩٥هـ، ولكنه لم يلبث أن هاجرها مرة أخرى في عام ١٤٠٠هـ إلى الكويت، وهو محروم من العودة إلى وطنه، وقد صادروا كلَّ ما يملك، وكان سعيدًا أن سلم له دينه وعرضه، ويقول: إن خسارة المال والمنصب ليست بخسارة، وإن الخسارة الحقيقية هي أن يخسر الإخوة بعضهم بعضًا، ويخسروا دعوتهم وانتماءهم. التحق بوزارة الأوقاف إمامًا وخطيبًا، ثم عمل مديرًا لجمعية الإصلاح الاجتماعي. وتوفي يوم السبت ٢٥ جمادي الأولى، الموافق ٢٧ أيلول (٤).

#### محمد الطيب بن عبداللطيف ( . . . - 0731 & = . . . - 71.74) (تكملة معجم المؤلفين)

الهامش، ومصدره. العقد الألماسي ص٤٩٢، موقع آل الأتاسى (رجب ١٤٣٣هـ). (٤) المحتمع ع ١٢٧٠ (٦ جمادي الآخرة ١٤١٨هـ).

<sup>(</sup>٢) مشاهير التونسيين ص٥٣٩.

محمد الطيب القصاب (0371-7.31a=7791-7AP1a)(تكملة معجم المؤلفين)

محمد طيب بن محمد أحمد القاسمي (۱۳۱٥ - ٣٠٤١ه = ١٩٨١ - ١٨٩١م) من علماء الهند البارزين.



التحق بدار العلوم ديوبند، فحفظ القرآن الكريم تجويدًا وإتقانًا مع جملة المبادئ، ثم تدرج إلى القسم الفارسي وأخذ علومه المتداولة، ثم ارتقى في القسم العربي فأكمل به دراسة أمهات الكتب في التفسير والحديث والفقه وأصوله وغيرها على يد علماء دار العلوم، أمثال العلامة محمد أنور شاه الكشميري، ومفتى الهند الشيخ عزيز الشيخ شبير أحمد العثماني، والعلامة أصغر حسين. وتخرج فاشتغل بالتدريس في دار العلوم، وفي عام ١٣٤٨هـ جرى تثبيته مديرًا للجامعة الإسلامية بدار العلوم ديوبند، فظلَّ على ذلك حتى وافاه الأجل المحتوم، أدّى خلالها خدمات جليلة لصالح الجامعة، وأنشئت في عهده العديد من الأقسام العلمية والتعليمية. وقام بجولات واسعة في مختلف أرجاء العالم للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وافتتاح المدارس. واشترك في تأسيس وافتتاح ورئاسة وعضوية العشرات من المحالس والحمعيات والجماعات والمدارس والمراكز الإسلامية والدينية والتعليمية والاجتماعية التي أنشئت في الهند، وتنحصر أغراضها في الدعوة إلى

الإسلام، واستخدام طاقات الشباب المسلم لصالح الإسلام والمسلمين. وكان خطيبًا مؤثرًا، وكاتبًا قديرًا، يزود الصحف والمحلات بمقالات في التفسير والحديث والتاريخ وغيرها، ومات يوم الأحد ٦ شوال. صدر فيه كتاب: العالم الهندي الفريد الشيخ المقرئ محمد طيب رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند سابقًا/ نور عالم خليل الأميني. - ديوبند: مؤسسة العلم والأدب، ١٤٢٢هـ، ١٨٤ص. وله تآليف متعددة في محالات مختلفة وكلها باللغة الأوردية، إلا ما ترجم منها إلى بعض اللغات الأخرى، منها: التشبه في الإسلام، كلمات طيبات، ديوان شعر باللغة الأوردية(١).

#### محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني

(· ٣٣١ - · ٣٤١ ه = ( ١٩٢١ - ١٠٠٢م)

شيخ صوفي قاض.

من مدينة فاس، وبما حفظ القرآن الكريم، وتلقَّى مبادئ اللغة على الشيخ عمارة الحجوي، وتخرَّج في أول مدرسة وطنية عصرية بالزاوية الكتانية في الرباط، تتلمذ فيها على ثلة من الفقهاء، وعمل قاضيًا، وبعد الاستقلال كان نائب عضو في محكمة الاستئناف، ثم بالجلس الأعلى، وكان عميد وشيخ الطريقة الكتانية الأحمدية. توفي يوم الاثنين ٧ صفر، ٢ فبراير.

صدر فيه كتاب: عميد العلم والتصوف الشيخ سيدي محمد الطيب الكتاني. ومما صدر له: الأنفاس النورانية في الرحلة الحجازية لسنة ١٣٥٠هـ(٢).

(١) أخبار العالم الإسلامي ع ٨٣٦ – ١٤٠٣/١٠/١ه، المجتمع ع ٦٣١ – ١٤٠٣/١٠/٢٣ هـ ص١٦، البعث الإسلامي (محرم ١٤٠٤هـ) ص٩٨، أشرف علي التهانوي/ محمد رحمة الله الندوي ص٢٩٩.

(٢) موقع محيط (ربيع الأول ١٤٣١هـ) مع إضافات.

#### محمد الطيب بن محمد يوسف اليوسف (0771-9731@= ٧٠٩١-٨٠٠٢٩)

عالم قاض.

من الحبشة. درس على علماء في اليمن، ثم على كبار علماء الحرم بمكة المكرمة، منهم المعصومي الخجندي، وعبدالرزاق حمزة، ومحمد بن عبدالعزيز بن مانع، وقام بالدعوة في الجنوب والشمال، ونشر العلم، وأسَّس الكثير من المدارس النظامية، وتولَّى القضاء في الطائف، وأسَّس مكتبة كبيرة، وكان إمامًا وخطيبًا في جامع محمد سرور الصبان، وله أسانيد عالية.

من تصانيفه: إثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ، تذكرة المسلم في الدعوة إلى الله ونشر العلم، عصارة القلم في ذكر الله وجوامع الكلم، المذهب عند الشافعة وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم، تاريخ الأوقاف بمحافظة الطائف. وله ترجمة مخطوطة بقلمه(٣).

محمد (الطيب) المصراتي (١٣٣٠ - ١٤١٩هـ؟ = ١٩١١ - ١٩٩٨م) عالم تربوي.



ولادته بمصراتة في ليبيا، وإقامته في طرابلس الغرب. أخذ العلوم الشرعية من زاوية عبدالسلام الأسمر بزليتن، درَّس في طرابلس،

(٣) مما كتبه رياض بن عبدالحسن بن سعيد في موقع الألوكة (جمادي الآخرة ١٤٢٩هـ)، العدل (مجلة تصدر في السعودية) ربيع الآخر ١٤٢٣هـ ص٢٢٨ (لقاء معه).

وعيِّن مديرًا لكلية أحمد باشا، وكان علمًا بالشريعة، فأتاحت له برامج الإذاعة مساحات كبيرة لدروسه الدينية، كما درَّس في مساجد طرابلس، وتوفي بمصراتة (١٠).

#### محمد بن الطیب الناصري (۱۹۰۰ - ۱۹۸۹ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۹م) أدیب دبلوماسي.

من مدينة سلا المغربية، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز الثامنة من عمره، درس وتعلم فنبغ وتفوق، وانكبَّ على مطالعة الفقه والتفسير والفقه، ودرس سنوات في القاهرة، القرويين، ثم التحق بكلية العلوم في القاهرة، ومن هناك مضى إلى السعودية للتدريس، وعاد فالتحق بوزارة الخارجية، وعمل سفيرًا بالعراق، فالسعودية، فالصومال، والكويت، والبحرين، عاد ليكون مديرًا للشؤون العربية والإسلامية بوزارة الخارجية. وله قصائد شعرية. مات في ٢١ جمادى الآخرة، ٢٨ كانون الثاني (يناير)(٢).

#### محمد الطيب الناصري<sup>(۳)</sup> (۱۳۵۸ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الطيب النجار (١٣٣٥ - ١٤١١ه = ١٩١٦ - ١٩٩٠م) عالم داعية مؤرخ، رئيس الحامعة الأزهرية.



(١) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص١٥٩.
 (٢) معلمة المغرب ٢٢/ ٧٣٩٣.

ولد في عزبة النجار بمحافظة الشرقية. حصل على درجة الإجازة العالية من كلية أصول الدين، عمل بعدها مدرسًا بجامعة الأزهر، فأستاذًا ورئيسًا لقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية، وتمَّ عام عيِّن رئيسًا للجامعة الأزهرية ما بين ١٣٩٨ عيِّن رئيسًا للجامعة الأزهرية ما بين ١٣٩٩ المدوث عيِّن رئيسًا للجامعة الأزهرية العربية، وهيئة الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، والجالس القومية المتخصصة.



محمد الطيب النجار رأس جامعة الأزهر

وله العديد من المؤلفات في التاريخ والحضارة الإسلامية والتفسير، فضلًا عن ندوات شارك فيها وأحاديث إذاعية وتلفازية، وقام برحلات كثيرة في البلدان الإسلامية وبلدان إفريقيا لصالح الدعوة، كما مثّل الأزهر في مؤتمرات إسلامية علمية دولية. توفي في ١٣ عجرم، ٤ أغسطس.

ومن عناوين كتبه: تاريخ العالم الإسلامي: الدولة الأموية في الشرق، تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، تاريخ العرب قبل الإسلام والسيرة النبوية (بالاشتراك مع محمد محمد زيتون ومحمد إبراهيم السحيباني، للأول المتوسط بالسعودية)، تاريخ الدولة العباسية وحضارتما (مع زميليه السابقين، للسنة الثالثة المتوسطة)، القول المبين في سيرة الثالثة المرسلين: دراسات في ضوء القرآن والسنة النبوية، السيرة النبوية (بالاشتراك مع عبدالمقصود نصار)، الدولة الأموية في مع عبدالمقصود نصار)، الدولة الأموية في

الشرق بين عوامل البناء ومعاول الهدم، الموالي في العصر الأموي (دكتوراه)، من وحي البلد الأمين، تدوين السنة النبوية<sup>(1)</sup>.

محمد ظافر بن محمد جمال الدين القاسمي (١٣٣١ - ١٤٠٤ ه = ١٩١٣ - ١٩٨٤م) عالم، أديب، لغوي، مفسِّر.

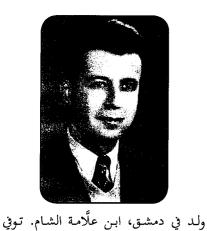

والده وعمره أقل من سنتين. درس على علماء عصره، كالشيخ محمد بدر الدين الحسني، والشيخ عطاء الله الكسم، وحصل على إجازة في الآداب من جامعة باريس، ودرَّس في عدة جامعات، كجامعة دمشق، وجامعة عَمَّان. اشترك في الحركة الوطنية السورية، وانتُحب نقيبًا للمحامين بدمشق سنة ١٣٧٥هـ، ثم ترك السياسة إلى العلم بعد الاستقلال، وقام بنشر تفسير والده، وترجم له في مجلد كبير. توفي في باريس عصر الجمعة ٧ جمادي الآخرة، ٩ آذار. من مؤلفاته: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (٢ مج)، الحياة الاجتماعية (٤) الأزهر (رمضان ١٤١٣هـ) ص١٤٠٩، الحركة العلمية في الأزهر ٣٤٣/٢، موسوعة أعلام مصر ص٤٢١، الفيصل ع ١٧٧ (ربيع الأول ١٤١٢هـ) ص١٠، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٣٢١، التراث المجمعي ص٢٠٤، دليل الإعلام والأعلام ص٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) وزير العدل المغربي.

عند العرب، نظرات في الشعر الإسلامي والأموي، فصول في اللغة والأدب، الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام، مكتب عنبر: صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية، وثائق جديدة عن الثورة السورية الكبرى عام الدين القاسمي وعصره، غزل من الصحراء: يزيد بن الطثرية، توحيد التشريع في البلاد العربية، وله كتابان بالفرنسية ذكرا في

رتكملة معجم المؤلفين)، وأتمَّ كتاب «بدائع الغرف في الصناعات والحرف» لوالده، وصدر بعنوان «قاموس الصناعات الشامية»(١).

#### محمد ظاهر شاه (۱۳۳۳ – ۱۲۲۸ ه = ۱۹۱۶ – ۲۰۰۷م) ملك أفغانستان.



ينتمي إلى الأسرة المحمدية التي حكمت أفغانستان منذ سنة ١٢٥٠ه. تولًى منصب الملك بعد اغتيال والده محمد نادر. التزم الحياد أثناء الحرب العالمية الثانية، زار موسكو سنة ١٣٩١ه وحصل على معونات، عصفت أزمة اقتصادية بأفغانستان سنة ١٣٩٢هد مما أدًى إلى هبوط شعبيته، وحدث انقلاب عسكري

 (۱) عبقريات وأعلام ص٣٧٥، آل القاسمي/ محمد بن ناصر العجمي ص١٣٩، أعلام دمشق في القرن الرابع عشر ص١٥٥، وله ترجمة في الأعلام للزركلي ٣/ ١٢٣٦.

#### وشعه: الأحدا ١١ كبيني

سيد ميالئ ستا خالد كتر رحسي بله هيكا ا بقا دالمول الله العربية فن است العدية فن است العدية فن است العدال الثاني الأوافيكي به و قد عثر سعليه في محلة الالالسداسيد من الافرنسية سعنتك متكلم المائل المونسية سعنت ماعرف الأمار الي فيه فا أنه عهد ثورة روسيا الحدثية ما أفه أنه عارفي بالكربي والأمر لكم مولاي سياسي المونية ما أفه أنه عارفي بالكربي والأمر لكم مولاي سياسية المونية ما أنه من من والأمر لكم مولاي سياسية المونية من المن المربية والأمر لكم مولاي المنافية الم

#### ظافر القاسمي (خطه)

بقيادة محمد داود خان سنة ١٣٩٣ه فغزل وأُعلنت «جمهورية أفغانستان». امتدَّ حكمه من (١٣٥٢ – ١٣٩٣ه) (١٣٩٣ عي ١٩٣٣ من ١٩٣١م). اغترب مدة الحكم الشيوعي كله، ومدة حكم النظام الإسلامي، حتى احتلال البلاد من قبل أمريكا ورئاسة كرزاي، الذي شجعه على المجيء إلى البلاد، ومنحه لقب «أب الأمة الأفغانية»! ولم يقم بأي دور سياسي ... حتى وفاته يوم الاثنين ٩ رجب، ٢٣ يوليو (تموز)(١).

محمد ظریف صباغ (۱۳۴۱ – ۱۴۱۱ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۰م) کاتب مسرحی شاعر.



(۲) الموسوعة العربية الميسرة ٤/ ٢٢١٣، الأهرام ع
 ٤٤٠٥٩ (٢٠/٧/١٠).

ولد في مدينة حلب، حصل على شهادة التعليم الإعدادي، درَّس فنَّ الإلقاء المسرحي في معهد حلب للموسيقى، وعمل موظفًا في محلس مدينة حلب حتى التقاعد، وقد رأس الفرقة العربية للتمثيل، وأسَّس ورأس نادي التمثيل العربي للآداب والفنون، وكان مديرًا لمسرح الشعب بحلب، وشارك في أفلام وأعمال درامية وفي أمسيات شعرية. طبعت له رواية: في الطريق إلى الجزائر.

وله عدد من المحموعات الشعرية المحطوطة، منها: للصباح أغني، نشرتُ أشرعتي، كان العشق ربيعًا.

وعدد من المسرحيات المخطوطة، منها: طرقات على جدار الصمت، عائلة تنهار، الأرض لي، بقعة في الضوء. وغيرها التي ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

محمد ظلّ الرحمن (۱۳٤٧ - ۱۶۲۹هـ = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۳م) رئيس بنغلاديش.



بدأ مسيرته السياسة وهو طالب في جامعة دكا، تدرَّب على المحاماة، وشغل عدة مواقع في حزب رابطة عوامي، ثم كان مساعدًا للرئيس مجيب الرحمن قبل الانفصال عن باكستان، ثم وزيرًا، ونائب رئيس حزب (رابطة عوامي) التي رأست حكومة البلاد باسم حسينة واحد، وتسلم هو الرئاسة عام باسم حسينة واحد، وتسلم هو الرئاسة عام ١٤٣٠هـ (شباط ٢٠٠٩م) فكان الرئيس بسنغافورة يوم الأربعاء ٨ جمادى الآخرة،

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

۲۰ آذار (مارس)<sup>(۱)</sup>.

محمد الظواهري = محمد الشافعي بن محمد إبراهيم الظواهري

محمد الظواهري = محمد عبدالمنعم بن محمد عبدالكريم الظواهري

محمد العابد بوحافة (۱۳۳۲ – ۱۲۲۰هـ؟ = ۱۹۱۳ – ۱۹۹۹م) مناضل صحفي.



ولد في مدينة جرجيس بتونس، درس اللغة والآداب الإنجليزية بباريس، اقتحم ميدان السينما، تردّد على أمريكا، واستقرّ مراسلًا لجريدة «المصري» القاهرية بالأمم المتحدة في نيويورك، وانتخب نائبًا لرئيس جمعية الأمير عبدالكريم الخطابي رئيسًا للجنة تحرير المغرب العربي نائبًا عنه لدى الولايات المغرب العربي نائبًا عنه لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقام بمهام أخرى، مبعدًا عن المشاركة في الحياة السياسية. وعاد مبعدًا عن المشاركة في الحياة السياسية. توفي يوم الاثنين ٢٦ جمادى الآخرة، ٢ سبتمبر، له كتاب نشر سرًا بعنوان: "الكتاب الأبيض" أعدًه مع محمد بدرة تحت اسم مستعار هو «محمد بوالأخراص» (٢).

(۱) الجزيرة نت ۸/ه۱٤۳۶هـ، القبس ع ۱٤۲۹۸ (۲۰۱۳/۳/۲۱م).

(٢) تراجم وقضايا معاصرة ص٢٣٦.

محمد عابد الجابري (۱۳۵۶ – ۱۶۳۱ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۱۰م) مفکر حداثی، کاتب إسلامیات متفلسف.



ولد في مدينة فكيك شرقي المغرب، حصل على دكتوراه الدولة في الفلسفة عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م) من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط، وقضى في مسالك التعليم (٣٥) عامًا، فكان مدرسًا، وناظرًا، ومراقبًا وموجهًا تربويًا، ثم أستاذًا للفلسفة والفكر العربي والإسلامي في الكلية التي تخرَّج منها، وانخرط في خلايا المقاومة ضدَّ العدو الفرنسي المحتلّ، وكان قياديًا بارزًا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمدة طويلة، وقدم استقالته من المسؤوليات الحزبية عام ٤٠١هـ، واعتزل العمل السياسي ليتفرَّغ للإنتاج الفكري. وكان له نشاط ثقافي، فقد عمل في جريدة «العلم» و «المحرر»، وأسهم في إصدار محلة «أقلام»، و «فلسطين» الأسبوعية، الصادرة عام ١٣٨٨ه (١٩٦٦م)، كما أصدر عام ۱٤٠٢ه مجلة «نقد وفكر». واشتهر بسلسلة كتبه عن العقل العربي وتراثه الفلسفى ونقده، وتحليله الفكر الإسلامي وتراثه بأسلوب حداثي على غير طريقة علماء المسلمين ومفكريهم ومجتهديهم، مما أثار لغطًا ونفورًا من كتاباته وتوجسًا من تحليلاته وتركيزه على الإسلاميات، وهو لم يُعرف داعية ولا مدافعًا عن الإسلام

ونظامه وعقيدته من خلال نشاطاته، بل كانت له آراء تشكك في سلامة القرآن من الخطأ، مع تمويه وتفلسف كلامي يربك القارئ العادي لئلا يشكُّ في كلامه، ويرى أن الوحى سلطة مرجعية «تضايق الحاضر وتنافس المستقبل والجديد». وكان مشروعه في التغيير هو عنصر الحداثة ونشرها على أوسع نطاق، وذلك من حلال التركيز على التراث، أي نشر الحداثة في ديننا وتراثنا وتربيتنا الإسلامية، ويعنى تفسيرها بعقول مشبوهة ومشككة، من خلال أفكار منحرفة ونظريات حداثية وغربية وعلمانية، لاكما فسَّرها علماؤنا ومفكرونا الإسلاميون، وقد سبق للشيوعيين والماركسيين أن قاموا بمثل هذا، فأخضعوا التراث والتاريخ لمنهج المركسة والديالكتيك، كما فعل حسين مروة وهادي العلوي وغيرهما. ولن يقدروا على أن يطفؤوا نور الإسلام مهما شوّهوا وحرّفوا. فهو دين الله المحفوظ في كتابه، لا يمكن حجبه. وله نظرات في التحليل والتنظير لما سبق، فهو يشكُّ في «الحقيقة التاريخية»! وينظر في النصوص بقطع مفهومها عن مفهوم السابقين لها!! حتى يتسنَّى له تفسيرها حسب غرضه، بتأويلها وتحليلها في ضوء وجوه متنوعة. ويرى أن ابن رشد بمثابة نقطة الانطلاق لمشروع ثقافة عربية أكثر عقلانية، وطلب خطة للتحديث للاقتداء به، وأن علينا أن نفعل بوعينا وتراثنا ما فعله ابن رشد في عصره. ففكره مرتبط بالتراث، لكن بمفهوم حداثي ... على أن كثيرًا من كلماته وتحليلاته لا بأس بما، هكذا تبدّى لى من قراءة بعض ماكتب، ولكنه يوظف هذا المساق الفكري التحليلي لمنظومة أخرى من أفكاره الحداثية. وقد ذكر هشام غصيب أنه عصى على التصنيف الفكري الأيديولوجي، ففكره يتأرجح في فضاء فسيح من الاستشراق النمطي، إلى ماركسية

التحرر القومي في كتاباته المبكرة. وقرأت في مصدر أن الشيخ عبدالرحمن البراك اعتبره زنديقًا كافرًا. وقد ردَّ باحثون على أسلوب تناوله لبحوث في القرآن الكريم، من ذلك كتاب «الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم» لعبدالسلام البكاري والصديق بوعلام، اللذين انتهيا إلى أنه ينطلق من أفكار ماركسية شيوعية ومبادئها، وتحميل الآيات القرآنية دلالات لا تدلُّ عليها، وأنه يضفى صفة العلمية والحقيقة على افتراضات وتصورات محضة فاقدة للأدلة والبراهين، وأنه يتخذ آيات القرآن الكريم والأحاديث غطاء لأفكار وأطاريح له، وأنه أراد بكتابه «مدخل إلى القرآن الكريم» خلخلة ما اتفق عليه علماء المسلمين، والتشكيك في أمور معلومة من الدين بالضرورة، وتبيّن لهما أن كتابه المذكور محرد استنساخ لآراء استشراقية، أو ترويج لشبهات قديمة تطرّق لبحثها العلماء وأماطوا اللثام عن الالتباس أو الاشتباه فيها، وبيَّنوا الحقَّ لمن يريده ويطلبه. وتوصل باحث قدم في نحجه الفكري رسالة دكتوراه (كما يأتي) وتوصل إلى «أن تكوين وبنية عقل المفكر العربي الحداثي محمد عابد الجابري هو التكوين الشيوعي والبنية المنهجية الماركسية، لذا فهو يعدُّ من كبار المفكرين العلمانيين الجداثيين المجددين، والمبيئين للفكر الماركسي والأهداف الماركسية الشيوعية في العالم الإسلامي، من خلال زعزعة فكرة الإعجاز الحضاري للقرآن الكريم، عن طريق الادِّعاء بأنه يخلو من مفهوم للعقل، وأن ما فيه من مفهوم مرتبط بالعصر الجاهلي، ومن ثم لا يصلح مرتكزًا نحضويًا...». وقد خُدع به بعضهم لقلة ثقافتهم في مقابل سعة معارفه، والمرء إذا لم يُعرف جيدًا يبحث عن أقرانه وخلَّانه، وإن أصدقاءه ومحبيه والمنافحين عنه وعن فكره حداثيون وعلمانيون،

يحتفون به ويدعونه إلى ندوات ومؤتمرات والقاء محاضرات، والقائم على نشر مؤلفاته خاصة مركز الوحدة العربية في بيروت، وهم قوميون علمانيون. وقد كانت وفاته يوم الأثنين ١٩ جمادى الأولى، ٣ أيار (مايو). ولاما كتب فيه وفي فكره، تأييدًا له وإنكارًا عليه:

التراث والنهضة: قراءات في أعمال محمد عابد الجابري/ أحمد برقاوي وآخرون. الشبه الاستشراقية في كتاب: مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري/ عبدالسلام البكاري، الصديق بوعلام. الفكر الإمامي في نقد الجابري/ أحمد محمد النم .

مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية: دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد الجابري/ محمد علي أبو هندي (رسالة دكتوراه، القاهرة).

التحليل والتأويل: قراءة في مشروع محمد عابد الجابري/ على المخلبي.

هل هناك عقل عربي؟ قراءة نقدية لمشروع محمد عابد الجابري/ هشام غصيب.

ردُّ افتراءات الجابري على القرآن الكريم/ محمد عمارة.

قراءة في التراث في العصر الحاضر: محمد عابد الحابري أنموذجًا: عرض وتقييم/ وفاء بنت عبدالكريم اليامي (رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود).

كتاب العقل السياسي العربي لمحمد عابد الجابري: دراسة وتقويم/ رمزي تفيفحة (رسالة ماجستير – جامعة الزيتونة، ١٤١٨).

الجابري: دراسات نقدية / مجموعة من المؤلفين.

التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري/ مجموعة من الكتّاب؛ إشراف وتقديم محمد الداهي.

وله كتب عديدة، منها: الإسلام والغرب،

الأنا والآخر، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، بنية العقل العربي، التراث والحداثة، تكوين العقل العربي، الخطاب العربي المعاصر، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، العقل السياسي العربي، فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول (مج؟)، قضايا في الفكر المعاصر، المثقف العربي: دوره وعلاقته، مدخل إلى القرآن الكريم، المشروع النهضوي العربي القرآن الكريم، المشروع النهضوي العربي العرار معه)، نحن والتراث، نقد العقل العربي، إشكاليات الفكر العربي المعاصر... وغيرها في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

#### محمد العابد مزالي (۱۳۲٤ – ۱۹۱۸ه؟ = ۱۹۰۱ – ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عادل سودان (۱۳۳۹ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۹م) باحث أكاديمي رياضي. عُرف بعادل سودان.

من دمشق. حاصل على الدكتوراه في الرياضيات، ثم مدرِّسها في جامعة دمشق. له عشرات الكتب في مجال تخصصه، منها: الجبر (مع موفق دعبول)، المندسة التحليلية (مع دعبول)، التفاضل، التكامل، المعادلات التفاضلية (مع دعبول)، المعادلات التفاضلية (مع موفق دعبول وخضر الأحمد)، المساحة العقدية (مع السابقين)، الرياضيات العامة (٣ جد المخبر التفاضل – التكامل)، التفاضل المخبر التفاضل التحليلية، الجبر الخطي وتطبيقاته/ حليرت سترنج (ترجمة

(۱) موسوعة أعلام الفكر العربي ص٢٦٢، موسوعة أعلام العرب المبدعين ١/ ٢٢١، الجزيرة نت ١٩ جادى الأولى ٤٣١، أعلام وأقزام ٢/ ١٤٨، الانحراف العقدي ١/ ٣١٤، الأسبوع الأدبي ع ١٣٤٨، الخموف العقدي ١/ ٣١٤، الأسبوع الأدبي ع ١٣٤٣ (١٤٣/٥/٢٥) المجتمع ع ١٣٤٣ (م/١/٩٢٥). مع إضافات.

مع حسن محيي الدين حميدة)، حساب التفاضل والتكامل (بنفسه، ومع سلمان السلمان وإبراهيم سرميني)، دراسة معاصرة في المندسة التحليلية في المستوى والفراغ (مع السلمان)، وله كتب أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



محمد عادل العوا = عادل بن عارف العوا

محمد عادل مخلوف (۱۳۲۰ - ۱۲۱۷ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۱م) شاعر متصوف، عرف بعادل مخلوف.



ولد في مدينة الإسكندرية، لم يكمل دراسته في مدرسة المحاسبة والتجارة، عمل تاجرًا حرًا، ثم اعتزل الحياة العامة بعد أن اجتذبته الصوفية، وكان عضوًا في جماعة نشر الثقافة بالإسكندرية، وأمينًا لصندوق الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب، وكان قبل تصوفه مشاركًا في الحياة الثقافية، وبعده كان يعقد حلقات للذكر والتأمل في منزله، ومارس

(١) معجم المؤلفين السوريين ص٢٦٢ مع إضافات. (٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

له عشرة دواوين مخطوطة، هي: القربان، طيور الغابة، خميلة العبير، القيثار الإلهي، صور من الحياة، فتيت المسك، أكاليل الغار، مزامير، البردة، نار الجسد وجنة الروح، همسات الناي. والأخير ديوان زجل، وهو مخطوط أيضًا، وكذلك روايته عذراء الهند(٢).

**محمد عارف** (۱۳۵٦ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۹م) فنان تشکیلی.



ولادته في مدينة رواندوز بمحافظة أربيل من كردستان العراق. حاصل على الماجستير من أكاديمية الفنون الجميلة بموسكو، والدكتوراه في فلسفة الفنّ من جامعة صلاح الدين بأربيل. أسَّس كلية الفنون الجميلة في الجامعة المذكورة، ودرَّس الفنَّ في بغداد وبابل وأربيل، وعمل عميدًا للكلية التي أسسَّها، وأقام معارض شخصية، وشارك في الجماعية منها، داخل العراق وخارجها، وله معرض شخصي تبلغ مساحته نحو (٠٠٠) مرر، يضمُّ أكثر من (٠٠٠) لوحة، وله لوحات مقتناة في متاحف عالمية وعند أشخاص، توفي في ٢٠ شوال، ٩ تشرين الأمال.

له كتب بالعربية والكردية والروسية، مثل: فرن الرسم اليدوي، بول كوكان، الفنان

والكتاب العراقيين ٧/ ٢١٥. وهو غير سميه من مواليد السليمانية ١٩٣٥م.

(٤) تاريخ علماء دمشق ٢/ ٩١٤.

محمد عارف، جماليات الطبيعة في كردستان العراق وأثرها في الرسم العراقي المعاصر (رسالته في الدكتوراه). وله (٩) كتب مخطوطة (٢).

محمد عارف حكمت بن يوسف السويدي (١٣٠١ – ١٣٩٨ه = ١٨٨٣ – ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عارف بن قمر الدين القادري (١٣٦٠ - ١٣٦٠ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عارف بن محمد وحيد الجويجاتي (١٣١٧ – ١٣٩٥هـ = ١٨٩٩ – ١٩٧٦م) فقيه حنفي مترجم.

ولد في دمشق. قرأ على علماء دمشق، ولازم الشيخ بدر الدين الحسني. أتقن إلى جانب علوم الشريعة لغات أجنبية، وكان وسيطًا بين الزعماء الوطنيين والفرنسيين أثناء المفاوضات. من رواد الصناعة الوطنية. تقلب في وظائف إدارية. درَّس الفقه الحنفي في الجامع الأموي، وفي المعهد الديني الذي أنشأته جمعية العلماء. اعتذر عن الإفتاء، وكان ميالًا إلى العزلة.

كتب بعض المؤلفات في الردِّ على المذاهب المنحرفة، وله كتاب: المعلومات الضرورية عن البيوع والمعاملات(4).

#### محمد عاشق إلهي البرني (١٣٤٢ - ١٩٢٢ه = ١٩٢٣ - ٢٠٠١م)

عالم موسوعي، من أعلام علماء ديوبند. من بلدة بُلَنْد شَهْر. والده محمد صديق،

(٣) موقع الكاتب العراقي (١٤٣٢هـ)، معجم المؤلفين

#### 出心,居

تعلم العلوم واللغات في مدارس عديدة، وقرأ أصناف الكتب على علماء أجلاء، وتشرَّب منها وتضلُّع. انتسب إلى جامعة مظاهر العلوم بسهارنبور، وتخرج منها وهو في العشرين من عمره، وقرأ الحديث على مشايخها، وعلى رأسهم السيد عبداللطيف عميد الجامعة، والعلامة محمد زكريا الكاندهلوي. وبعد اجتيازه مراحل التحصيل العلمي المنتظم تقلب في شتى المناصب التدريسية بمناطق في الهند وباكستان، وأقام لدى أستاذه محمد حيات السنبهلي في مدرسته «حياة العلوم» بمدينة «مراد آباد» ومكث بما سنتين ونصف السنة يساعده في إدارة المدرسة ويقوم بتدريس كتاب التفسير للبيضاوي، وصحيح مسلم، وسنن أبي داؤد، وشرح معاني الآثار، وكتاب الهداية، والمعلقات السبع، وديوان المتنبئ. ثم انتقل إلى باكستان بدعوة من المفتى الأكبر محمد شفيع الديوبندي، فصار مدرسًا بجامعته دار العلوم بمدينة كراتشي، حيث مكث ١٢ عامًا يقوم يدرِّس الحديث والأدب، وتولَّى الاهتمام بشؤون الإفتاء التي وُكِّلت إليه، واستقلَّ بما بعد وفاة الشيخ محمد شفيع. هاجر إلى الحجاز عام ١٣٩٦ه، وظلَّ مترددًا بين الحرمين الشريفين، ثم انقطع إلى المدينة المنورة وأقام بها مجاورًا الحرم النبوي، مهتمًا بالتصنيف والتدريس ولقاء العلماء الصلحاء، وإفادة طلاب العلم، وإرشاد الناس إلى مسائل الدين، حتى أتاه اليقين، يوم ۱۲ رمضان.

ومن تآليفه التي تجاوزت المائة كتاب، وتُرجم بعضها إلى سبع لغات أو أكثر: المبادئ الستة (للدعاة والمبلِّغين)، ماذا بعد الموت؟، الأحاديث وبيان المذاهب الأربعة ووجوه الترجيح والكلام على الرواة (مطبوع إلى كتاب الطهارة وسيكمله ابن المؤلف عبدالله البرين)، روضة الأحباب مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدغية

والآداب، إسعاد الطالبين بشرح كلمات الله المتين، تفسير أنوار البيان في كشف أسرار القرآن (٩ مج) بالأردية، شرح معاني الآثار للطحاوي، الآداب الإسلامية، العناقيد الغالية من الأسانيد العالية، إنعام الباري في شرح أشعار البخاري، التحفة المرضية شرح المقدمة الجزرية.

وظهرت له كتب ورسائل على صفحات بحلة «الداعي» الهندية أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



محمد عاصم الحداد (۲۰۰۰ – ۱۹۸۹ ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۹ م)

كاتب مترجم داعية. عمل في رابطة العالم الإسلامي تسعة عمل في رابطة العالم الإسلامي تسعة عشر عامًا. وكان كاتبًا وأديبًا معروفًا في باكستان، وقد ترجم معظم مؤلفات أبي الأعلى المودودي إلى اللغة العربية، وأسلوبه سلس جميل، مع قوة بيان وحسن تركيب. تفرغ في السنوات الأخيرة عقب إحالته إلى التقاعد لتأليف عدة كتب دينية باللغة الأوردية، منها سلسلة إحياء السنة النبوية وفقه السنة. توفي يوم الأحد ٢ رمضان في لاهور بباكستان إثر نوبة قلبية.

من الكتب التي ترجمها لأبي الأعلى المودودي: الأسس الأخلاقية للحركة

الإسلامية، أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام، الربا، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه؛ واقع المسلمين وسبيل النهوض بحم (ترجمة بالاشتراك مع محمد كاظم سباق)، تفسير سورة النور، واقع المسلمين وسبيل النهوض بحم، مسألة ملكية الأرض في الإسلام(٢).



محمد عاصم بن عبدالله الشيبي (۱۳۳۷ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۳م) حاجب الكعبة المشرَّفة.



من مكة المكرَّمة، من آل أبي راجح، من بني شيبة حجَّاب الكعبة على مدى التاريخ الإسلامي. ولي مشيخة الحجابة عقب موت أخيه محمد طه عام ١٤٠٧هـ، وحتى وفاته. وقد درس في الأزهر ونال منه الدرجة العالمية، وإجازة التدريس في القضاء العالمية، وإجازة التدريس في القضاء العالمية،

<sup>(</sup>۱) الداعي ع ۱۲ (۱۶۲۸هـ) ص ۶۰، البعث الإسلامي ع ٤ (۱۶۲۲هـ) وفيه اسمه عاشق إلمي، الصحوة الإسلامية ع ٣٩ (شوال ۱۲۲۲هـ) ص ٥٨، الجتمع ع ۱۲۸۱ (۸ شوال ۱۲۲۲هـ) ص ٥٦، معجم المعاجم ٣/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) أخبار العالم الإسلامي ١١/٩/٩/١هـ.

<sup>(</sup>٣) طبقات حجاب الكعبة ص ٣٩٣ .

## محمد عاصي

(۰۰۰ – نحو ۲۰۱۰ه = ۰۰۰ – نحو ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد عاطف

من قيادات تنظيم القاعدة، المسؤول العسكري فيها، النائب العسكري الأعلى لزعيم التنظيم. قُتل في الغارات الأمريكية على كابل في أكتوبر (تشرين الأول).

محمد عاطف أحمد السيد مشرف ( ٠٠٠ - ٧٢٤ ١هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عاطف خضر حسن (... - 7731 = ... - ٨..٢٩) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عاطف رجب العراقي (3071 - 7731a = 0781 - 71.79) باحث فلسفى.



ولد في قرية كفر الدبوس بناحية شربين في محافظة الدقهلية. حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا للفلسفة الإسلامية بالجامعة نفسها، ورأس قسم الفلسفة بها، وكان عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، وعضو لجنة الفلسفة والاجتماع بالجلس الأعلى للثقافة، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية (فرانكلين سابقًا)، وعضو اللجنة العربية لنشر تراث ابن رشد. كما عمل أستاذًا للفلسفة بجامعة قسنطينة في الجزائر،

وفي جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وقد لازم ندوات عباس محمود العقاد مدة، وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية، وحصَّل جوائز. وكان من هواياته القراءة والموسيقي الكلاسيكية. ولم يتزوج، اتباعًا لنصيحة زكى نجيب محمود؛ ليكون «متفرِّغًا للتأمل والتركيز والحياة الفلسفية والفكرية»، وكان ينفّر من الزواج! ويقول إن ابن رشد لو لم يتزوج لأنتج أكثر. وكان له مشروع لتغيير مسمّى الفلسفة الإسلامية إلى الفلسفة العربية، وأثار ذلك جدلًا ولغطًا في أوساط المتخصصين بالفلسفة الإسلامية. وكان يقول عن جمال عبدالناصر إنه (سفاح)، وأن عهده أسوأ العهود التي مرت بها مصر، وأنه كان يحكمها بالحديد والنار والبلطجة والتجسس، وتركها منهارة الاقتصاد، وأرضها محتلة. والمصيبة الكبرى هو تخريب الفكر والثقافة، وقد تمت صياغة الفكر في قالب واحد هش بمساعدة المثقفين. قلت: لكن من المؤسف أن يعتبر المترجم له «مجد مصر الفكري» مثل نجيب محفوظ وفؤاد زكريا، وكان الأول مصيبة مصر في الخلاعة والفساد الخلقى ونشر الفاحشة... والآخر رافع لواء العلمانية في مصر والعالم العربي، وكان حربًا على الإسلام الحنيف ونظامه، وأبرز المعادين للمنهج السلفي، وهو صاحب مقالة «العلمانية هي الحل»، ردًا على دعوة «الإسلام هو الحلّ»، ويقول: إن الغزو الثقافي الغربي خرافة لا وجود لها! وعلى كل حال فهذا يدلُّ على المنهج الفكري للمترجم له.

وتوفي يوم الخميس ٨ ربيع الآخر، الأول من شهر مارس، أثناء إلقائه محاضرة في المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

ومماكتب في فلسفته:

الرؤية العقلية عند عاطف العراقي/ محمد سيد حفني.

عاطف العراقي فيلسوفًا عربيًا ورائدًا للاتحاه

العقلى التنويري: كتاب تذكار؛ قدم له فؤاد

له دراسات منشورة في مجال تخصصه. ومن مؤلفاته وتحقيقاته المطبوعة، التي ذكر أنما بلغت أكثر من (٦٠) مؤلفًا: الأصول والفروع/ ابن حزم الأندلسي (تحقيق مع سهير أبو وافية وإبراهيم هلال)، البحث عن المعقول في الثقافة العربية: رؤية نقدية، تحديد في المذاهب الفلسفية والكلامية، ثورة العقل في الفلسفة العربية، ثورة النقد في عالم الأدب والفلسفة والسياسة، ابن رشد فيلسوفًا عربيًا بروح غربية، الشيخ الإمام محمد عبده والتنوير: قرن من الزمان على وفاته، العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر: قضايا ومذاهب وشحصيات، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا (أصله دكتوراه)، الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل: رؤية عقلية نقدية، مذاهب فلاسفة المشرق، المنهج النقدي

#### محمد عاطف غيث $(\cdots - 194.4)$ $(\cdots - 194.4)$ عالم اجتماع.

في فلسفة ابن رشد، نحو معجم للفلسفة

العربية: مصطلحات وشخصيات، الفلسفة

الإسلامية. وله كتب أخرى أوردتها في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

من مصر. حاز شهادة الدكتوراه من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام ١٣٧٩ه (٩٥٩م)، ثم كان أستاذًا بالكلية نفسها، وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية بين الأعوام ١٤٠٥ -٨٠٤ ه (١٩٨٥ - ١٩٨٨م)، وأسهم في وضع اللبنات الأولى لكلية الآداب بدمنهور (١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٢٢، دليل

الإعلام والأعلام ص١٢٥، موقع المعرفة (إثر وفاته)، وفوائد من مواقع أخرى.

ووضع هيكلها التنظيمي اعتبارًا من عام ٤٠٤ هـ، واستقلت كلياتها عام ٤٠٨ هـ. وله كتب، مثل: دراسة مقارنة لمظاهر التغير الاجتماعي في مدينة الدقهلية (دكتوراه)، قاموس علم الاجتماع، علم الاجتماع، علم الاجتماع الحضري: مدخل نظري، دراسات في علم الاجتماع القروي، دراسات في تاريخ التفكير واتحاهات النظرية في علم الاجتماع، دراسات في علم الاجتماع التطبيقي، المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي، التغير الاجتماعي والتخطيط، دراسات في علم الاجتماع: نظريات وتطبيقات، دراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي، تطبيقات في علم الاجتماع، الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصر، قاموس علم الاجتماع الحديث (فرنسي - عربي)، المشكلات الاجتماعية: بحوث نظرية وميدانية.

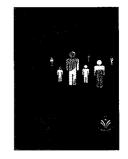

محمد عاطف محمود عمر (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد العاقب بن محمد الحسن بن الإمام (۱۴۰۹ – ۱۴۰۹ هـ = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۹م)

(۰۰۰ – ۱۶۰۹ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عالي بن أحمد حمراء (١٣٤٦ - ١٩٠٥ه = ١٩٢٧ - ١٩٨٥م) شاعر مطبوع مدرِّس.

غُرف باسم «علي دُمَّر».



ولد في حماة، تخرَّج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٣٧٥ه. درَّس مادة اللغة العربية أكثر من ربع قرن، افتتح مدرسة خاصة في إحدى قرى أريحا ودرَّس فيها ثلاث سنوات، ثم انتقل إلى السعودية ليدرِّس فيها (١٥) عامًا متصلة، عاد ليقضي فيها (١٥) سنة أخرى وبموت هناك. وكان عضوًا في جمعية الشعر باتحاد الكتاب، وشارك في مؤتمرات ومهرجانات وأمسيات شعرية. وقد سيطر على شعره الحبُّ والغزل، فكان الموضوع الأول من نتاجه.

أعدَّ رسالة ماجستير مخطوطة بعنوان «مناقشات ودراسات مع العروضيين القدماء»، كما أعدَّ رسالة دكتوراه مخطوطة بعنوان «موسوعة العروض ومصفاة الشعر»، وتوفي قبل أن يتقدَّم بها.

له سبعة دواوين مطبوعة، وعشرة مخطوطة، إلى جانب مجموعة من الأبحاث المنشورة في الصحف والمحلات.

ومن دواوينه المطبوعة: ديوان علي دمّر، رسائل محرجة إلى نزار قباني، الجهولة: ملحمة شعرية غرامية، غيبوبة الحبّ، رعشات، إشراق الغروب، حنين الليالي، عواصف على هضاب فلسطين، شعب الله المختار.

ومن كتبه الأخرى عدا رسالتيه المذكورتين: مصفاة الشعر (موسوعة في علم العروض

وموسيقا الشعر)(١).



علي دمر (خطه وتوقيعه)

محمد عالي بن عبدالودود المباركي (١٣٠٧ – ١٩٨١ – ١٩٨١ ) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عالي بن عدود = محمد عالي بن عبدالودود المباركي

محمد عالي بن محمد فال بن نعم (١٣١٥ - ١٤٠٩ه = ١٨٩٧ - ١٩٨٩م) عالم وقاض وجيه متصوّف.

ولد في بلدة بشر مفتاح الخير حنوبي شرق نواكشوط، أخذ العلوم الشرعية والعربية من شيوخ في عدة محاضر، وأجازه شيخه يحظية بن عبدالودود بجميع مسموعاته ومروياته، وقد لبث معه عشر سنين، واشتغل بالقضاء، مع كونه شيخًا معلمًا بمحضرة يؤمها الكثير من الطلاب. وكان صوفيًا شاذليًا وجيهًا. توفي في لفريوه (جنوبي شرق

(۱) الفيصل ع ٥٧ (شوال ١٤٠١هـ) ص ٤، و ع ١٤٨ (شوال ١٤٠٩هـ) ص ١٤٠٥ الكتاب العرب (شوال ١٤٠٩، ودليل الإعلام والأعلام ص ٢٠٠١، ودليل الإعلام والأعلام ص ٢٠٠١، ودليل الأخير: كان لشعراء العربية، شعراء عرفتهم ص ٣٧ (وقال في الأخير: كان الشاعر قد أعد كراسًا منذ خمسة عشر عامًّا تقريبًا يترجم لنفسه ويعده للطباعة، ولم ير هذه الأوراق منشورة، وأكملتُ مهمته فنشرتمًا له هنا ملخصة. ص ٣٧ الهامش).

نواكشوط).

ومما كتب فيه وفي علمه: محمد عالي بن نعم: حياته وآثاره العلمية/ محمد النابغة بن الحسن. - نواكشوط: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، ١٩٩٥م.

له مجموعة من الرسائل الإخوانية والعلمية، ومجموعة من المنظومات في التفسير والعقيدة والفقه، وديوان شعر مخطوط (١).

## محمد عامر (۱۳۵۹ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۲۰۰۹م)

محرر صحفي.

من مصر. تولَّى رئاسة تحرير جريدة الأحرار بعد محمود عوض، ورئاسة تحرير جريدة النور الإسلامية، وكان صاحب فكرة إصدار جريدة الحقيقة عن حزب الأحرار عام ١٤٠٨ه (١٩٨٨م)، واستمرت لمدة ١٧ عامًا، فكان رئيس مجلس إدارتما ورئيس تحريرها، لكنها تعثرت بسبب أزمة مالية واجهتها في التمويل في ظلِّ غياب حزب الأحرار. توفي يوم الخميس ٢٧ ربيع الآخر، ٢٣ نيسان (أبريل) (١٠).



محمد عامر رأس تحرير جريدة الأحرار

### محمد عامر بشیر فوراوي (۱۳۲۶ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۸م)

إعلامي ومحرر صحفي مترجم. من السودان. تخرج في كلية غردون مهندسًا،

(٢) اليوم السابع ٢٢/٤/٩٠٠٠م.

وعمل مدة في مصلحة السكة الحديد، افتتح مكتبًا هندسيًا، واهتمً بالرياضة والحياة الاجتماعية، ثم تعلق بالحركة السياسية، وحمل لواء الدعوة لمؤتمر الخريجين، فانضم لحريدة صوت السودان، وكان مديرًا لإدارتما وأحد كتّابما، ثم أصدر جريدة الأخبار. ولما تألف أول برلمان سوداني أصبح كاتبًا لمحلس النواب، وبعد ذلك عين مديرًا عامًا لوزارة الاستعلامات والعمل، وأحرج

الجلات المتخصصة، كمجلة السودان

الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وافتتح مكاتب للإعلام في عواصم المديريات والمدن الكبرى في السودان، وجعل تلك

المكاتب تخرج نشرات تغطي أخبار المديريات وأحداثها. وأنشأ نشرة غير

متداولة باللغتين العربية والإنجليزية تصدر يوميًا لتطلع الوزراء والقياديين على دقائق

الأحبار المحلية والعالمية، كما أمدَّ الصحف

المحلية بالنشرات اليومية التي تبصرهم

بأعمال الدولة وإنجازاتما، وبعد ذلك أنشأ

جريدة إنجليزية يومية هي (سودان دايلي)

وكانت ذائعة الانتشار، وفي عام ١٣٨١هـ

(١٩٦١م) خرجت جريدة الثورة اليومية

وملحقها الأسبوعي الذي كان يصدر كل

جمعة، وكانت أول جريدة سودانية تصدر

بالحجم الكبير. وعمل على إنشاء المسرح

القومي والفرق الشعبية التي كانت تقدم

فنون السودان المختلفة. وكان يتوجه إلى

تطوير الصحافة السودانية في كل مرافق

الحياة، من سينما وفنون ورياضة وشؤون

المرأة وعرض الكتب الجديدة والاكتشافات

العلمية، ويكتب بعض الأبواب بنفسه

في صحيفة «سودان دايلي»، وفي جريدة

الثورة، ووجَّه بإلغاء صفحة الجريمة في

الصحف، فقد رأى أنها تفسد أكثر مما

تصلح. وكان ناقدًا رياضيًا معروفًا. وصور

في كتابة مذكراته رحلاته وراء البحار.

محمد العامر الرميح (۱۳۲۸ – ۱۳۹۸هـ = ۱۹۲۹ – ۱۹۷۸م) شاعر رمزي دبلوماسي.

محمد عامر بشير فوراوي أصدر جريدة (الأخبار)

ومن كتبه: شخصيات سودانية في سطور،

الجلاء والاستقلال(٣).

الرو



ولد بالمدينة المنورة، تخرج في دار العلوم الشرعية، اشتغل بالتجارة والأعمال الحرة حتى عام ١٣٧٧ه، ثم التحق بالوظائف الحكومية، فتعين مديرًا لمكتب المطبوعات بالدمام، ثم رقيبًا صحفيًا ومديرًا لمراقبة المطبوعات بالرياض عام ١٣٧٩ه، انتقل إلى السلك السياسي الخارجي بوزارة الخارجية، وأصبح سكرتيرًا ثالثًا بسفارة السعودية في الكويت.

وكان من الأدباء الذين لهم أثر في التجديد، اتصل بجماعة أبولو في مصر، وأدخل في شعره ضروبًا من الرمزية والسريالية، وأصدرت له بحلة الأديب البيروتية سنة ١٩٧٤: حدران الصمت: شعر رمزي، وفيه تسع قصائد غير مقفاة ولا موزونة. وكان متأثرًا بألبير أديب. ونشر كثيرًا من إنتاجه في الجلات الأدبية، كالأديب اللبنانية، والقلم الجديد الأردنية، و«الإذاعة» السعودية وغيرها. وتوفي في شهر رجب.

(٣) رواد الفكر السوداني ص٣٣٥.

<sup>(</sup>١) معجم البابطين لشعراء العربية.

وله أيضًا: قراءات معاصرة.

وذكرت له كتب أخرى لم تطبع بعد، وهي: الأدب المحلي على ضوء مناهج النقد الأدبي الحديث، أنا (ديوان شعر)، الليالي الحمراء (قصص قصيرة)، أبو القاسم الشابي: دراسة ونقد(۱).

## محمد بن عایش بن شبیر (۱۳۵٤ - ۱۹۳۰ هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۶م؟)

باحث إسلامي أصولي.

ولد في مدينة خان يونس بفلسطين. حصل على الثانوية الأزهرية، درَّس في السعودية وقرأ هناك على مشايخها، كما درَس في الجامعة الإسلامية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في أصول الفقه من المعهد العالي للقضاء، عاد إلى مدينته وبحا مات.

من تصانيفه: تنوير المقالة في حلِّ ألفاظ الرسالة للتنائي (صدر في ٣ مج سنة ٩٠٤هـ، أصله دكتوراه)، الإسلام يعلنها حربًا على قطاع الطريق (لعل أصله رسالة ماجستير، التي هي بعنوان: جربمة قطع الطريق وعقوبتها في الشريعة الإسلامية)، الأسرة وبناء المجتمع، النظام الاقتصادي في الإسلام، فقه العبادات(٢).

محمد عایش عبید (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) أدیب وشاعر إسلامی قبلی.

(۱) معجم المطبوعات العربية: المملكة العربية السعودية ٢/ ٢٩٠، حركات التجديد ٢/ ٢٦٤. ووفاته في معجم الكتاب والمؤلفين السعوديين، وشعراء العصر الحديث:(١٠٠٠هـ)، قال صاحب الكتاب الأول: ويُقهم أنه توفي سنة ١٣٩٨هـ، فقد ذكر لعبدالعزيز التويجري مقالة نشرها في اليمامة (عفد ذكر لعبدالعزيز التويجري مقالة نشرها في اليمامة (عفدانه (عمد عامر الرميح).

(٢) أعلام الهدى ٢/ ٢١٧.



من سيناء. حفظ القرآن الكريم، وفي المعتقل قرأ الكثير، وثقَّف نفسه بنفسه، فقرأ لأدباء كبار من مصر والخارج. نظم الشعر الفصيح والعامى، درَّس في المعهد الديني بالعريش. وكان شيخ قبيلة الفواخرية. مثَّلَ سيناء في العديد من المؤتمرات الأدبية، أسَّس نادي الأدب بشمال سيناء، وشغل مناصب ثقافية، كما شارك في مؤتمرات سياسية، وكانت تشغله قضايا الثقافة والحركة الإبداعية في سيناء، وينادي بضرورة كفِّ الأجهزة الأمنية المصرية عن مطاردة الأبرياء والتنكيل بحم وتشريد أسرهم بحجة البحث عن الإرهابيين، ثم تتركهم بعد ثبوت براءتهم. مات في ٢٤ رمضان، ٧ تشرين الأول (أكتوبر)، في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء.

له من الدواوين: تغريدة السيرة النبوية (٤ ج في ٢ مج، قدم له صلاح أبو إسماعيل)،

يوسف الصديق عليه السلام شعرًا ونثرًا، ديوان موسى والخضر، ديوان سياحة فكرية في السنة المطهرة (شعر ونثر)، وكتب عن السلام، وبلغيث وأهل الكهف، وصاحب الخنتين، وذي القرنين،

سطور من صفحات تاریخ حیاتی<sup>(۱)</sup>.

(٣) مما كتبه أحمد أبو حج في موقع أروقة الأدب (ربيع الأول
 (١٤٢٩هـ)، موقع ملتقى التوباد الأدبي ١٢/٢٦/٥٠٠م.

**محمد عباس**(۱۳۶۸ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۶۸ – ۲۰۰۶م)
مناضل قیادي. غُرف بـ«أبو العباس».



من قرية طيرة حيفا شمال فلسطين، هُجِّرت عائلته فاستقرَّ في سورية ثم بغداد، حصل على إجازة في الأدب من جامعة دمشق، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة فتح، ثم عضو في الجلس المركزي، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية. اعتقلته القوات الأمريكية عندما احتلت العراق عام واتحمته بإجراء صفقات أسلحة مع القيادة وتدبير اختطاف السفينة السياحية الإيطالية «أكيلي لاورو» عام ١٤٠٥هـ الإيطالية «أكيلي لاورو» عام ١٤٠٥هـ وإلقائه من السفينة. مات وهو في سجن أمريكي

#### فسناعي الرمس

Family and sor private some unly أحبسار شخصسيا أو عائلسية فقط

روم الغالب من المناس الغام المناس المناس الوام المناس المناس و المناس الوام المناس ال

محمد عباس (خطه)

بالعراق يوم الثلاثاء ١٨ محرم، ٩ آذار (مارس)(؛).

(٤) الحياة ع ١٤٩٥٨ (١/١/٥٠٤١هـ)، الأهرام ع

#### **محمد عباس حجازي** (۲۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) أستاذ محاسبي.

من مصر. حصل على الدكتوراه في المحاسبة والإدارة من جامعة وسكنسن بأمريكا، أستاذ المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة بجامعة عين شمس، عضو بمجلس إدارة بنك مصر. مات في الأسبوع الثالث من شهر ذي القعدة، الأسبوع الثاني من ديسمبر. وله كتب عديدة، منها: المحاسبة النظرية: الأساليب والاستخدامات، المجموعة التدريبية في مبادئ المحاسبة، المراجعة: الأصول العلمية والممارسة الميدانية، الرقابة الداخلية، قوائم التدفقات النقدية: الإطار الفكري والتطبيق العملي، المحاسبة الإدارية، المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة، المصارف العقارية: تطويرها وتنظيمها، المعلومات كأساس لاتحاد القرارات في المصارف، المحاسبة في مجالات التخطيط والإدارة السوفيتية، مصادر الأموال واستخداماتها في البنوك التجارية، وله كتب بالإنجليزية.

#### محمد بن عباس الدراجي (۱۳۷۰ – ۱۹۲۳ه = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۲م) کاتب صحفي مدرِّس أديب.



من مواليد مدينة النجف، تخرَّج في دار المعلمين الابتدائية بكربلاء، ثم درَّس، وأصدر

٤٢٨٢٩ (بالتاريخ السابق، وفيها أن مسقط رأسه معسكر اليرموك الفلسطيني بسورية)، وكذا في موسوعة أعلام فلسطين // ١٦٧.

بحلة «الكوثر» الشهرية ورأس تحريرها، كما أسَّس مكتبة أهل البيت العامة بالنجف، وأسهم في إقامة أول معرض للصحافة بما عام ٢٠٤١هـ. توفي إثر حادث مروري. طبع له: الإشعاع القرآني في الشعر العربي، القصائد الخالدات في مدح آل البيت، صحافة النجف: تأريخ وإبداع.

ومن قصص الأطفال: حكاية الطاووس الجميل، الخفاش هذا الطائر العجيب. وله من المخطوط: صلاة لأهل البيت (شعر)، المستضعفون في التاريخ (ملحمة شعرية). وأعمال أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

### محمد عباس عبداللطيف (۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۵م)

خبير زراعي.

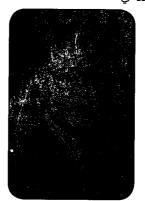

من مصر. حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، أستاذ علم الحشرات (الحشرات الاقتصادية) ورئيس قسم وقاية النبات بالجامعة المذكورة، أستاذ التخصص نفسه في جامعة الملك سعود بالرياض. قام منوات، وزيارات متعددة إلى جامعة نورث كالورينا، رئيس فريق الخبراء لتطوير تربية

 (۱) موسوعة أعلام العراق ۱/ ۱۹۲، معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٧/ ٢١٦، وماكتبه معتمد الصالحي في شبكة أخبار الناصرية ٢٠٠٩/١٠/٢م.

نحل العسل بالعراق، خبير المنظمة العربية لتطوير نحل العسل باليمن. مات في أوائل شهر ذي الحجة، يناير.



(بخطه)

من كتبه: عالم النحل، نحل العسل (مع آخرين)، عالم النحل ومنتجاته: تربية النحل - العسل - الشمع (مع أحمد محمود النجا)<sup>(۱)</sup>.

محمد بن العباس القباج (١٣٢٥ – ١٣٩٩ه = ١٩٠٦ – ١٩٧٩م) ناقد أدبي.



من الرباط. تلقًى العلم على كبار العلماء بالمساجد، توجَّه إلى فنِّ الكتابة، فنشر مقالات نقدية وأثارت ضجة، انضمَّ إلى الحركة المسرحية، وراسل صحفًا ومجلات، ونظم لقاءات أدبية ومسامرات، وناضل، وبعد الاستقلال عيِّن محافظًا للخزانة العامة. توفي يوم ٢٢ رجب، ٢١ يونيو. من كتبه المطبوعة: الأدب العربي في المغرب الأقصى (٢ ج).

وله تآليف مخطوطة، هي: دروس الشيخ شعيب الدكالي (عددها ۱۸ درسًا في

(٢) وترجمته منه.

بحلد)، ابن عطية والفكر العلمي في المغرب: القرن السادس الهجري، الأدب المغربي من دخول العرب إلى المغرب إلى العصر الحاضر، معجم الشعراء، ديوان ألحان وأشجان، تقاليد وعادات، أمثال شعبية.

وشارك قبل رحيله في تحقيق ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبدالله الموحّد، وصدر مطبوعًا(١).

محمد عباس يحيى (۱۳۲۸ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد العباسي متولي العباسي (۲۰۰۰ – ۲۰۰۶ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبد خطاب نجار (۱۳۲۰ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۱۱م) ناعیة.



ولادته بخان يونس في قطاع غزة. تعلم على المشايخ، ودرس العلوم الشرعية، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين على يد الإمام حسن البنا عندما زار قطاع غزة عام ١٣٦٧ه، وعمل في حقل الدعوة بحمة ونشاط، وأعطى الدروس ووعظ في المساجد، وسيَّر رحلات دعوية، وربَّى أجيالًا من الدعاة انتشروا في ربوع فلسطين. وكان رفيق الشيخ أحمد ياسين في رحلته الدعوية

(۱) معلمة المغرب ۱۹/ ۲۰۹۸، الفيصل ع ۳۰ (ذو الحجة ١٣٩هـ) ص٦.

والجهادية الطويلة، وشاركه في إعادة تشكيل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وتأسيس المؤسسات التي أسهمت في توسيع نشاط الحركة، منها الجامعة الإسلامية منذ بدايتها، وكان عضوًا في مجلس أمنائها حتى وفاته، ورئيسًا لفرع المجمع الإسلامي في خان يونس، وممثلًا عنها في الهيئة الإدارية الأولى للإخوان بالقطاع. وكان صلبًا في الحق، متحملًا للصعاب، وجعل بيته ملاذًا للمجاهدين والمطلوبين. وتعرَّض لأربع عاكمات عسكرية. وكان رمزًا للعمل الخيري. توفاه الله يوم الجمعة ١٦ ذي الحجة، ١١ نوفمبر (٢).

محمد عبد داود حبُّول (۱۳۷۹ – ۱۳۳۱ه = ۱۹۹۹ – ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالإله العصار (۱۳۸۲ – ۱۶۳۳ ه = ۱۹۹۲ – ۲۰۱۲م) أديب صحاق.



من مواليد محافظة ذمار عنس باليمن. تلقى دراسته في عدن وفي السودان. عمل موظفًا في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وفي المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بالرياض، ومشرفًا على الملحق الثقافي بجريدة الرياض، ومديرًا لتحرير صحيفة الميثاق الأسبوعية، ورئيسًا لتحرير صحيفة (الوحدة) ومجلة (معين) حتى وفاته. كما عمل مراسلًا لمجلة الشروق الإماراتية، وأسًس مركز الاتحاد العربي للدراسات، وأسًس مركز الاتحاد العربي للدراسات، شبكة فلسطين للحوار (إثر وفاته).

وكان عضو نقابة الصحافيين العالمية، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. توفي يوم الاثنين ٢ جمادى الآخرة، ٢٣ نيسان (أبريل).

مؤلفاته: بوابة في شكل الوطن، رسالة المسجد: نصوص توثيقية وقراءة لنخبة من العلماء والمثقفين (إشراف وإعداد)، الحارس الجمهوري السادس، ٧ سنوات في ٧ أيام، وقت لهذا الحبّ (ديوان، خ)، مشهد الدم من حلم ذي يزن (ديوان)، حضرموت ومدن أخرى (ديوان)، لعبة الخرائط والحدود (٢).

#### محمد عبدالجليل = جان محمد عبدالجليل

محمد عبدالجليل العمري (١٣٢٥ - ١٩٦٦م) من رواد الدراسات الاقتصادية، أحد رجال الاقتصاد الحر.

ولد في المحلة الكبرى بمصر. انتقل مع أسرته إلى المنصورة. تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة ودرَّس فيها. حصَّل إجازة من جامعة ليدز ببريطانيا في الاقتصاد والإحصاء الاقتصادي. شارك في وضع السياسات التجارية والتمويلية. أصبح وزيرًا للتجارة والصناعة، وأول وزير للمالية والاقتصاد بعد الثورة. ثم اختاره عبدالناصر محافظًا للبنك الأهلى. عينته الأمم المتحدة مديرًا للإدارة الدولية لتنمية الخدمات المصرفية، وكلف بوضع تقرير شامل عن اقتصاديات دول إفريقيا والشرق الأوسط لتحديد المعونة الفنية والاقتصادية لها، ثم أصبح مديرًا للمنظمة الدولية للاستثمار في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وكان أحد أكبر العقول التي خططت للنهوض الاقتصادي للدول التي أصبحت «نمور (٣) مأرب برس، ولحج نيوز، إثر وفاته.

جنوب شرق آسيا الاقتصادية» فيما بعد، ثم عيِّن مديرًا لإدارة عمليات البنك الدولي في إفريقيا. وفي الجامعة العربية كان مستشارًا وخبيرًا اقتصاديًا لها.

## auguelle.

محمد عبدالجليل العمري (توقيعه)



محمد عبدالجليل العمري أول وزير للمالية بعد الثورة

لم يترك أعمالًا علمية، باستثناء تقاريره للأمم المتحدة ووكالاتما التنموية والتمويلية، وتقاريره عن الاقتصاد المصري. وله العديد من المقالات، وشارك في حوازات نشرت في جرائد، ونشر مذكراته في «الأخبار» عام جرائد، ونشر مذكراته في «الأخبار» عام

## محمد بن عبدالجليل الغُزِّي (١٣٤٧ – ١٤٠١ه = ١٩٢٢ – ١٩٨١م)



(١) مفكرون من عصرنا ص٥٠، موسوعة أعلام مصر ص٢٩٠. وفي المصدر الأخير ورد اسمه عبدالجليل العمري، وسنة ولادته (١٩٠٢م)، مصريون معاصرون ص١٢٧٠ الموسوعة العربية الميسرة ٣/ ١٦٦٨. وتوقيعه من منتدى بلاد الشام للعملات والطوابع القليمة.

من مدينة زبيد باليمن. درس على علمائها، منهم عبدالله بن زيد المعزي، ومحمد بن أحمد السالمي، وحسين بن محمد الوصابي، وغيرهم كثير، كما أخذ عن علماء الحديدة، وتعز، ومكة المكرمة. ثم المعلمي، ثم بالمدرسة الميكائيلية المشهورة العلمي، ثم بالمدرسة الميكائيلية المشهورة بمسجد الأحرية العليا. وكان له اهتمام كبير بالمخطوطات ونسخها وترتيبها. واستمر في التدريس والخطابة والإفتاء حتى وفاته يوم الأحد ٢٠ رجب.

تصانيفه كلها مخطوطة، منها: عطية الله المحيد لتراجم أعيان القرن الرابع عشر المحجري من علماء زبيد وما هم عليه من مزيد (٤ مج)، دواء الداء في تراجم رجال الشفا في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، تسهيل المقاصد شرح على زُبد العقائد، تبيين أولي الألباب في أسانيدي إلى كلِّ شيخ وكتاب، إتحاف النبيه بتراجم أعيان القرن الرابع عشر من النبيه بتراجم أعيان القرن الرابع عشر من لتراجم رجال فتح القريب الجيب من شرح أغوذج اللبيب. وكتب أخرى له ذكرت في أكملة معجم المؤلفين) (٢).

محمد عبدالحافظ ریان (۱۳٤٠ – ۱۶۰۳ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد عبدالحفيظ أبو شلباية (١٣٤٥ - ١٤١٦ه = ١٩٢١ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) زبيد ص١٧٨، مصادر الفكر الإسلامي باليمن ص٥٢٧، موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب المنية ٤/ ٩٣٨.

محمد عبدالحق الأنصاري (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) أمير الجماعة الإسلامية في الهند.



تخرَّج في جامعة عليكره، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة ومقارنة الأديان من جامعة هارفارد بأمريكا، عمل أستاذًا وباحثًا في جامعة الإمام بالرياض عشر سنين، عينن أميرًا للجماعة الإسلامية بولاية كيرالا، واستمرَّ في عضوية مجلس الشورى للركزية للجماعة الإسلامية، وترأس مركز البحوث والدراسات الإسلامية في مدينة عليكره حتى آخر حياته، وكان عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. توفي في شهر ذي القعدة، أكتوبر (٣).

محمد عبدالحليم زكي (٠٠٠ – ٢٠٠٢م؛ المرابعة معجم المؤلفين)

محمد عبدالحليم سلامة (١٣١٦ - ١٤٠٢هـ = ١٨٩٩ - ١٩٨٢م)



(٣) من نعي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين له في موقعه بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧ هـ.

ولد في مسطرد بمحافظة القليوبية في مصر. تعلم في الأزهر، وشارك في ثورة الموسيقى والتحويد على قرَّاء مبرزين، منهم الموسيقى والتحويد على قرَّاء مبرزين، منهم على محمود، وزكريا أحمد، وسيد درويش، حتى صار متمكنًا من أصول التحويد وأحكام القراءات، وكان ذا صوت جميل، وعُرف بتصويره المعاني، أي ربط (النغمة) سنة ٢٥٦١هم، الذي نتج عنه تأسيس بالمعنى. وقرأ كثيرًا، وشارك في مؤتمر القراء سنة ٢٥٦١هم، الذي نتج عنه تأسيس بالمعنى القراء، ولم يسجل بالإذاعة؛ لعدم الاستجابة لشروطه، مثل عدم إذاعة ما يسجل فيها الشوارع والحانات، وعدم السماح للمذيعات بالمكوث في الحجرة التي يسجل فيها القرآن. وأوتي شهرة (١٠).

### محمد عبدالحليم بن عبدالهادي كرارة (١٣١٢ - ١٤٠٣ = ١٨٩٤ - ١٩٨٣م) موظف أديب شاعر.



ولد في مدينة قليوب بحصر. نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة برلين بألمانيا. عمل محررًا في جريدة البلاغ، ثم مفتشًا في مصلحة المصوغات التابعة لوزارة المالية، ثم نقل إلى مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وبما مات.

ترجم من الألمانية: النساجون: تمثيلية من عهد قبل ثورة ١٨٤٨م/ جرهارد هويتمان، (١) منتديات أنوار القرآن. والصورة من موقع هدى القرآن (١٤٢٤هـ).

مأساة فاوست/ جيتا (ترجمة من الشعر الألماني إلى الشعر العربي)، إفيجينيا/ جوته، الفتاة ذات الحذاء الذهبي.

وله في مجال المسرح الشعري: بخيل البصرة وبخيل الكوفة، وفاء الأصدقاء، تاج الجزيرة، قوت القلوب وأبو الشمات، أبو صير وأبو قير، يقظة الضمير.

وله ديوان شعر مخطوط، ومقالات في الصحف (٢).

محمد عبدالحليم علي موسى (١٣٤٩ - ١٤٢٤هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٣م) ضابط أمن وزير.



ولد في قويسنا بمحافظة المنوفية. تخرج في كلية الشرطة، دبلوم العلوم الشرطية والقانونية، الفرقة العامة لمعهد العلوم الاستراتيجية بالأمن القومي. مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، مدير مصلحة الأمن، محافظ أسيوط. عيِّن وزيرًا للداخلية بين ١٤١٠ – ١٤١٣هـ لمواجهة الجماعات الإسلامية بعد فشل عدة وزراء الجماعات الإسلامية بعد فشل عدة وزراء سابقين في معالجة الأمر. مات في شهر جمادى الأولى، تموز (يوليو)(١).

محمد عبدالحليم أبو غزالة (١٣٤٩ – ١٤٢٩هـ = ١٩٣٠ – ٢٠٠٨م) ضابط وزير.



ولد في قرية زهور الأمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. حصل على إجازة القادة لتشكيلات المدفعية من أكاديمية ستالين بالاتحاد السوفيتي، وتخرَّج في كلية الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، وكلية الحرب الأمريكية، وكلية التجارة بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال. تولَّى مناصب عسكرية إلى أن أصبح رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة، ثم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وأصبح القائد العام للقوات المسلحة، ورقى إلى رتبة مُشير، ثم كان نائبًا لرئيس محلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، فمساعد رئيس الجمهورية. شارك في حروب فلسطين وحرب السويس، وفي حرب رمضان ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) كان قائد المدفعية للجيش الميداني. وكانت إقالته عن وزارة الدفاع لاتساع نفوذه وقوة شخصيته وشهرته، فكان منافسًا قويًا لحسني مبارك الرئيس. وذكرت صحف مصرية أنه كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية لكن الرئيس مبارك (ثناه) عن الفكرة! وقرأت في مصدر (لا أدري مدى مصداقيته) أن الإخوان المسلمين كانوا يدعمون ترشيحه منافسة لمبارك. وكان من الضباط الأحرار الذين نفذوا الانقلاب ضدَّ النظام الملكي. وأدخل إصلاحات في الجيش المصري، وكان يعمل على برنامج لتطوير صواريخ طويلة المدى بمشاركة دول أخرى، لكنه لم يكمل. وقد استقال أخيرًا واعتزل كل عمل سياسي

وعسكري، ومات مساء يوم السبت ٦ رمضان، ٦ أكتوبر.

وله مؤلفات وترجمات، منها: استخدام الطرق الرياضية في الأعمال الحربية، الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٠ – ١٩٨٨ م، درع وعاصفة الصحراء، دروس الحرب الحديثة: حرب الخليج/ أنتولي كوردسمان (ترجمة وتعليق)، شنّ حرب حديثة/ ويسلي كلارك (عرض وتلخيص)، وانطلقت المدافع عند الظهر: المدفعية المصرية من خلال حرب رمضان، تاريخ فنّ الحرب، القاموس العلمي في المصطلحات العسكرية(١).

#### محمد عبدالحليم محمود (۰۰۰ - بعد ۱٤٠١ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۱م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالحمید أحمد (۱۳۳۰ – ۱۲۱۲ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۲م) داعیة کبیر.



من التلاميذ النجباء للشهيد حسن البنا، تتلمذ على يديه، وأخذ عنه الكثير من أساليب الدعوة ومنهج السلوك، وكان له تأثير كبير في حياته الفكرية والروحية، واعتبر أول طالب جامعي التزم بدعوة الإحوان المسلمين في مصر.

ولد في إحدى قرى مركز شبراخيت غربي الدلتا. تخرَّج في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وبعد التخرج عمل سكرتير تحرير (١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٢٣، الجزيرة نت بالتاريخ نفسه.

في مجلة «النذير» الأسبوعية التي أصدرها الإخوان المسلمون، وكان رئيس تحريرها آنذاك صالح عشماوي، وكانت خطة الجلة في ذلك آلحين خطوة الدعوة الصريحة للحكام: أن يحكموا بكتاب الله. وفي عام ١٣٦٠هـ انتدب للعمل في العراق، فحمل أمانة الدعوة من قبل أستاذه إلى هناك، وكان ذلك أول صوت للإخوان المسلمين في العراق، فنشر الدعوة بين طلابه في المدارس الثانوية، وانضم إليه الدكتور حسين كمال الدين، حيث انتدب للتدريس في كلية الهندسة موفدًا من القاهرة، فتعاونا على ذلك. عاد إلى مصر وقد ظهرت جريدة «الإخوان المسلمون» اليومية في أول مايو (أيار) ١٩٤٦م، فكان يكتب فيها، إضافة إلى دروسه ومحاضراته وندواته وحواراته بالقاهرة منذ سنة ١٣٧٠هـ. ثم انتدب للتدريس في الكلية العلمية الإسلامية بالأردن، التي أنشأها الإحوان المسلمون وأنصارهم عام ٤٧ - ١٩٤٨م. وعندما عاد إلى مصر عام ١٩٤٨م واجهت الإخوان المحن في عهد وزارة محمود فهمي النقراشي وإبراهيم عبدالهادي، وقد اعتقل في السنوات ١٩٥٤، ١٩٦٠، ١٩٦٥، واستمر سجنه ست سنوات. وبعد الخروج وفق للعمل بالسعودية موجهًا تربويًا برئاسة تعليم البنات بمكة المكرمة، كما عمل في إدارة تحرير مجلة التضامن الإسلامي مدة عام واحد محررًا ومصححًا، وكان آخر أعماله التدريس في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأقام بقية حياته فيها محاورًا، إلى أن وافاه الأجل في يوم الاثنين ٣ ذي القعدة، ٤ أيار (مايو).

من أعماله المطبوعة: كلمات وآراء، مذكرات، في وجه الطوفان (مسرحية)، حياة العقيدة ورجالها.

وله بحث طويل بعنوان: نموذج الاهتمام ودوافع القراءة لتقويم الموضوعات

الصحفية. - بحلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية (مكة). - مج ٣ (١٤١٠ه) ص٣٧ - ٢٩، المنظور الاجتماعي في دراسة جمهور وسائل الإعلام. - بحلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية (مكة) مج ١ (١٤٠٨ه). - ص٣٣ - ٢٩ (٢).

#### محمد عبدالحمید جوده (۰۰۰ – ۱٤۲۸ ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### محمد عبدالحميد الرقباوي ۱۳٤۸ - ۱۹۲۹هـ = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۸م)

أستاذ الهندسة.

ولد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر. حاز درجة الدكتوراه في الهندسة الوصفية من جامعة كييف بالاتحاد السوفيتي، ثم كان أستاذاً في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعضو اللجان العلمية لوظائف الأساتذة. توفي في ١٩ جمادى الآخرة. ٢٢ يونيو.

وله كتب، من مثل: محاضرات في الهندسة الوصفية، الوصفية، الرسم الهندسي، الرسم المدني، الظل والمنظور، امتحانات محلولة، العمليات الأساسية في الهندسة الوصفية، الهندسة الوصفية، الهندسة الوصفية، الهندسة الوصفية، المندسة الوصفية، المندسة الوصفية، المندسة المندسة

#### محمد عبدالحمید السکري (۱۳۲۱ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۹۳م) حقوقی وشاعر إسلامی.

<sup>(</sup>۲) المجتمع ع ۱٤٠٨ ص ٣٦، ولقاء معه في المجلة ع ٢٠٩ ( ١٣٩٠/١٢/٢١ (٤٢٠) ١٣٩٨/١٢/٢١ هـ، العالم الإسلامي ع ٢٠٩ ( ٥ – ١٤/١١/١١/١ هـ) بقلم عبدالله العقيل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية ص٤٧. ( ٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية حـ٢.



ولد في قرية المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة بحصر، انتقلت أسرته إلى القاهرة، وحصل على إجازة في الحقوق، ودبلوم في الشريعة الإسلامية، عمل في المحاماة، ثم التحق بالقضاء ليتدرج في مناصبه ويصبح وكان عضوًا بلحنة وضع الدستور، وعضوًا بحماعة شعراء الإسلام، وشعره إسلامي. له مقالات منشورة في القانون، وقصائد من منشورة وأخرى مخطوطة، وعدد من المسرحيات الشعرية (مفقودة)، ودروس وخطب مسجلة على أشرطة كاسيت(١).

## محمد بن عبدالحميد بن عبدالله بن خليل (١٣٤٤ - ١٣٢٤هـ = ١٩٢٦ - ٢٠١٣م)

(۱۳۶۶ - ۲۰۱۳ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۳م) شیخ قارئ.



ولد في قرية النّقيدي بمركز كوم حمادة في مديرية البحيرة بمصر، وكُفّ بصره وهو في الثانية من عمره، ختم القرآن على الشيخة نفيسة بنت أبي العلا أربع مرات بقراءة حفص عن عاصم، وحفظ متونًا عندها، وقرأ عليها القراءات السبع من (١) معجم البابطين لشعراء العربية، موقع أحبار دمنهور (١) ١٩٤٨).

طريق الشاطبية إفرادًا، وأجازته بها، ثم قرأ عليها القراءات المتممة للعشر من طريق الدرة وأتمها، وأجازته في العشر الصغرى، ثم الكبرى، وبعد وفاتها قرأ على شيخ الإسكندرية محمد بن عبدالرحمن الخليجي، ونال إجازة حفص، وعالية القراءات، وعمل وغائل وشيخًا لمقرأة أبي العباس، ومقرأة سيدي جابر، وقارئًا في إذاعة الإسكندرية، سيدي جابر، وقارئًا في إذاعة الإسكندرية، الرياض وانتفع به خلق، وأجاز نحو ٢٠٠٠ إجازة، بعضها في العشر الكبرى، ثم أقرأ بداره في الإسكندرية، وتوفي في الأول من بداره في الإسكندرية، وتوفي في الأول من شهر ذي الحجة، ١٦ أكتوبر(٢).

محمد عبدالحميد أبو العزم (١٣٢٧ – ١٤٠٥ه = ١٩٠٩ – ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالحمید عیسی (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد عبدالحمید مرداد (۱۳۳۲ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۹۰م) مؤرِّخ رحَّالة.



ولد في مكة المكرمة. تخرَّج في مدرسة الفلاح، ثم درَّس فيها وفي غيرها، وقام برحلات داخلية، وفي عام ١٣٥٣ه قام

(٢) إمتاع الفضلاء ٢٣٣/٤، ومما كتبه وائل علي الدسوقي في موقع «النسابون العرب» ٢٠١٢/١٢/٢م.

برحلة إلى الهند وبورما وسيلان وسيام والفلبين واليابان وجزر الهند الشرقية، وعاد ليشتغل بالتجارة والرحلات، إلى جنوب وشرق إفريقيا، وكان من كتّاب مجلة المنهل، حيث متّع القراء بمشاهداته في رحلاته المعديدة على صفحاتها، وأرّخ لكثير من المؤسّسات التعليمية التي كانت تقوم في البلد الحرام. وسجّل هذا وغيره في مذكراته، التي صدرت في جزئها الأول بعنوان «رحلة التي صدرت في جزئها الأول بعنوان «رحلة العمر». وقد رأيته في إحدى جلسات المعمر». وقد رأيته في إحدى جلسات الرفاعي قريبًا من عام ٥٠٤ ه، فكان الأشكيمو وعجائب أسلوب معيشتهم، وكان شيخًا كبيرًا.



عبدالحميد مرداد (خطه وتوقيعه)

ومن آثاره العلمية: أزهار وأكاليل في تحسين الفاظ العامة ومعرفة الدخيل: لغة وثقافة (مج ١)، مدائن صالح: تلك الأعجوبة، إتحاف المسلمين في تسهيل اختصار رياض الصالحين مع تفسير الآيات القرآنية وشرح الأحاديث النبوية، أشعة الكوكب في حياة الخليفة ابن الزبير وأخيه المصعب، رحلة العمر: المرحلة الأولى، مدائن صالح: أروع البلدان السياحية في المملكة العربية السعودية، مع جولات وتحقيقات للخمس القارات في مدى ثلاثين عامًا(٣).

(٣) معجم المطبوعات العربية: المملكة العربية السعودية ٢/ ٢٩، المدينة ع ١٦٤١٥)، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ٣/ ١٧٣، السيرة الذاتية في الأدب السعودي ص٧٥، هوية الكاتب المكي ص١٦٠، الرحلات وأعلامها في الأدب السعودي المعاصر ص٢٥٥.

## محمد عبدالحي الليثي ( ۱۰۰۰ – ۲۰۰۱م ه = ۱۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **محمد عبدالحي محمود** (۱۳۲۳ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۶۶ – ۱۹۸۹م) شاعر حداثی.



ولد في ود مدني بالسودان، حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة أكسفورد، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة الخرطوم ورئيس شعبة اللغة المذكورة بحا، مصلحة الثقافة، مسؤول عن الملحق الثقافي (ملحق الأربعاء) بجريدة «المدينة» في السعودية. وعندما كان طالبًا جامعيًا انتمى إلى مدرسة «الغابة والصحراء»، اهتم باستخدام التراث السوداني الزنجي في الشعر، وتأثر بالأفكار البنيوية في الشعر، مات في ٢١ محرم، ٢٣ آب (أغسطس) في الخرطوم.

له خمسة دواوين شعرية جمعتها زوجته بعد وفاته في «الأعمال الكاملة» له، وهي: العودة إلى سنار، معلقة الإشارات، السمندل يغني، حديقة الورد الأخيرة، زمن العنف. وله أيضًا ديوان: أجراس القمر. ومن أعماله الأخرى: رؤيا الملك: مسرحية شعرية ، وكتاب حول الأسطورة المعاصرة، والآثار النثرية الكاملة للشاعر السوداني التجاني يوسف بشير (إعداد؟)، الرؤيا والكلمات، أقنعة القبيلة(١).

(۱) الخرطوم ع ٦١٢٩ (٢٩/٧/٢٩هـ) وفيه اسمه:

#### محمد عبدالحي نوح (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد عبدالحي الوالي (١٣٣٥ - ١٤١٠ه = ١٩١٦ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالخالق حسُّونة (۱۳۱٦ - ۱۶۱۸ = ۱۶۹۸ - ۱۹۹۲) سياسي تربوي دبلوماسي. ثاني أمين عام لجامعة الدول العربية.



وهو من أسيوط، حفيد الشيخ النواوي شيخ الجامع الأزهر، حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة كمبردج، تقلد عدة مناصب (وزارة المعارف، وزارة الخارجية) قبل ثورة ١٩٥٢م. عُيِّن أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية بعد عبدالرحمن عزام من ١٤ ديسمبر أيلول ١٩٥٢ حتى قد استقالته عام ١٩٧٢. وفي عهده ظهرت القضايا المتعلقة باليمن والسودان وإفريقيا الشمالية ومشكلة استقلال الكويت عن العراق في عهد عبدالكريم قاسم، والتوتر المتصاعد بشأن القضية الفلسطينية. وفقد بصره في تخر حياته. توفي في ١٧ رجب، ٢١ يناير (كانون الثاني)(٢).

محمد عبدالحي محجوب)، أحداث العالم في القرن العشرين ٩/ ٤٩٩، الأفق ١٩٨٩/١١/٩ (وهو فيهما: محمد عبدالحي)، معجم المؤلفين السودانيين ٢١٢/٣ (وفيه اسمه «محمد عبدالحي» فقط، ووفاته ١٩٨٠م؟)، آخر كتابه «الأعمال الشعرية الكاملة»، ومنه اسمه الثلاثي.

(۲) الثورة (سورية) ع ۱۰۷۳۹ (۱۱/۲۲/۱۹۹۸م)،
 الموسوعة الموجزة ٥/ ٢٧، الموسوعة السياسية والعسكرية

محمد عبدالخالق عضيمة (١٣٢٨ – ١٩١٠ه = ١٩١٠ – ١٩٨٤م) لغوي محقِّق.



ولد في (خبّاطة) من قرى مركز طنطا، تلقّى تعليمه الابتدائي والثانوي بمعهد طنطا الديني، وحصل على إجازة في علوم اللغة العربية من كلية اللغة العربية بالأزهر، ثم التخصص (العالمية أو الماجستير)، فالعالمية العالية (الدكتوراه، عام ١٣٦٣هـ). من أساتذته الذين قرأ عليهم محمد نور الحسن. عُيِّن مدرِّسًا في كلية اللغة العربية بالقاهرة، ثم ابتعث إلى مكة المكرمة في أول بعثة أزهرية إلى السعودية عام ١٣٦٦هـ، وعمل أستاذًا في جامعة الإمام بالرياض. وهو أحد الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام ١٤٠٣ ه، عن كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» الذي استغرق في تأليفه حوالي (٣٥) عامًا، وهو عبارة عن معجم نحوي صرفي للقرآن الكريم، ويتكوّن من (١١) محلدًا. وكان قد حاز من قبل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى من الأزهر الشريف. توفي يوم ٩ ربيع الآخر، ۱۲ يناير.

قدِّمت في علمه رسالة ماجستير بعنوان: محمد عبدالخالق عضيمة وجهوده النحوية/ كريم أحمد التميمي. - بغداد: جامعة بغداد، ١٤١٣ه.

/ ۷۸۱، موسوعة السياسة ۳/ ۸۱٤، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٩٦ (ووفاته فيه ١٩٩٠م؟، المعلومات (أبريل – يونيو) ١٩٩٥، ص١٩٩٥ (يناير – مارس ١٩٩٥) ص١٦٨. ويرد اسمه أيضًا «عبدالخالق حسونة».

ولادته بقرية السالمية التابعة لمحافظة كفر

الشيخ، تخرَّج في المعهد الأحمدي بطنطا،

ثم نال العالمية من كلية أصول الدين

بالأزهر متخصصًا في العقيدة والفلسفة،

وفي إنجلترا حصل على الدكتوراه في

الفلسفة من جامعة أدنبره. شغل عدة

مناصب قبل تعيينه شيخًا للأزهر، فقد

عمل وزيرًا للأوقاف، ووزيرًا للدولة لشؤون

الأزهر، وكان قبل ذلك أمينًا عامًا لمؤتمر

علماء المسلمين لمدة أربع سنوات متتالية،

ثم وكيلًا للأزهر، ومديرًا للمركز الإسلامي بواشنطن، كمل عمل أستاذًا بكلية أصول

الدين بجامعة الأزهر، وأمينًا عامًا للمجلس

الأعلى للأزهر، وأمينًا لجمع البحوث

الإسلامية، وفي عام ١٣٩٨هـ اختير ليكون

شيخًا للأزهر، في مرتبة تساوى مرتبة رئيس

الوزراء بكل مميزاتها، وكان عضوًا في لجان اختيار المرشحين لجائزة الملك فيصل العالمية

حتى تاريخ وفاته. ويذكر هنا أنه أيد توقيع

معاهدة كامب ديفيد مع الكيان اليهودي،

وقال خلال اجتماع ديني عُقد في إحدى

مدن الوجه البحري بأن مصر تعيش هذه الأيام أمحد أيامها.. بالزيارة التي يقوم بما الرئيس السادات لتوقيع معاهدة السلام!! وأضاف: سوف نتمتع بالأمن والرحاء

بعد خوض حروب طويلة؟ ثم بعث إلى

السادات برقية تمنئة بمناسبة توقيعه معاهدة

الصلح.

وأخرى دكتوراه بعنوان: الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة وجهوده النحوية/ ربيع جمعة الغفير (جامعة الأزهر، ١٤٢٧هـ). وله عدة مؤلفات في موضوعات اللغة العربية، مثل: المغنى في تصريف الأفعال، هادى الطريق إلى ذخائر التطبيق، تحقيق المقتضب والتعليق عليه (٤ مج)، فهارس کتاب سیبویه (۹۱۲ ص)، تحقیق کتاب المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري (٢ مج)، المشترك في كلام العرب (ماجستير)، أبو العباس المبرّد وأثره في علوم العربية (دكتوراه). إضافة إلى كتابه الذي نال به جائزة الملك فيصل العالمية: دراسات لأسلوب القرآن الكريم(١).

محمد عبدالخالق ندا (A771 - . 131a = . 181 - . PP14) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالخالق النقشبندي (... - 77312 = ... - 7..74)

من دمشق. بطل الشرق الأوسط في الملاكمة (٢).

محمد عبدالرازق منَّاع (1941 - 4131 = . 411 - 4111) كاتب ومؤرخ قومي وطني.



 $(\Gamma \Upsilon \Upsilon \Gamma - \Upsilon \cdot \mathcal{I} \Gamma = \Lambda \cdot \Gamma \Gamma - \Upsilon \Lambda \Gamma \Gamma_{3})$ 

ولد في بنغازي. حصل على دبلوم في الآداب الإنجليزية من بريطانيا. عمل في مصلحة الأرصاد الجوية، ومترجمًا بالحكمة الجنائية ومصلحة المطبوعات والنشر، فمعلقًا سياسيًا بالإذاعة الجزائرية، ثم رئيسًا لتحرير صحيفة الثورة لسنة واحدة. سُجن لتأليفه كتاب «ليبيا العربية في مفترق الطرق» الذي هاجم فيه النظام الملكي. نشر نتاجه الأدبي في دوريات محلية وعربية. توفي يوم السبت ٢٦ ربيع الأول، ٢٦ أيلول. له مؤلفات مطبوعة عديدة، منها:

ليبيا العربية في مفترق الطرق، دوافع الثورة الليبية، الصحراء الليبية مصدر أقدم الحضارات، ثورة الفاتح: أبعادها ومراميها، حول الثورة الليبية، خيبة الأمل السعيد، جذور النضال العربي في ليبيا، مذكرات مجاهد، أفريقش، سبتموس سيفروس، حولة في آسيا، جولة في إفريقيا، جولة في أمريكا اللاتينية، العلم والإيمان والعمل، جولة في أوربا، الإسلام خلف الستار الحديدي، الشامل في اللغة الإنجليزية. وله كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۳)</sup>.

محمد بن عبدالرحمن بامخرمة (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالرحمن بيصار شيخ الأزهر.

الليبيين ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ٤٢٠ دليل المؤلفين

<sup>(</sup>١) جائزة الملك فيصل العالمية ص١١٠ الفيصل ع ٨٥ (رجب ۱٤٠٤هـ).

<sup>(</sup>٢) موسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٧٣٦.



محمد عبدالرحمن بيصار كان شيخًا للأزهر

وله كتب تتعلق بالعقيدة وأبحاثها، منها: العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، تأملات في الفلسفة الحديثة المعاصرة، في فلسفة ابن رشد: الوجود والخلود، الحقيقة والمعرفة على فمج العقائد النسفية، العالم بين القدم والحدوث والوجوب، الإمكان والامتناع والحدوث الإنجليزية عن الحرب والسلام في الإسلام)، شروح مختارة لكتاب المواقف لعضد الدين الأيجي، تعليقات على شرح قطب الدين الرازي، الإسلام بين العقائد والأديان، الإسلام والمسيحية، رجلان في الخرمين الجويني)(۱).

محمد بن عبدالرحمن الجعفري الطيار (١٣٣٤ - ١٤٢٠ه = ١٩١٥ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرحمن جوهر (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرحمن الحَلُوي (۱۳۵۲ - ۱۶۲۵ه؟ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۶م) أديب شاعر.



ولد في مدينة فاس، وجهته الأسرة إلى المسجد والكتّاب، وتخرج في جامعة القرويين محارًا في اللغة العربية وعلومها. عمل مدرسًا بالمرحلة الثانوية، والمدرسة العليا للأساتذة، ومفتشًا للتعليم الثانوي. عايش خلال شبابه صراع السلفية ضدَّ الانحراف الديني، والصراع السياسي ضدَّ الاحتلال، وكان يعبر عن رأيه بالحرف والكلمة، مما جرَّه إلى السحون ومعتقلات التعذيب. نظم الشعر في العقد الثاني من عمره، وعرف بقصائده على بحور الشعر، وكان شعره يدرس في المغرب. نال جوائز عديدة، منها جائزة البابطين للإبداع الشعري.

ولد في مدينة السلط بالأردن، من عشيرة النسور. حصل على دبلوم الزراعة من طولكرم، ثم شهادة معهد المعلمين، فإجازة في المحاماة من معهد الحقوق بالقدس. بدأ حياته العملية معلمًا في مدرسة الرمثا، ثم كان محاميًا لمدة سنتين، ثم قاضي صلح في معان، ثم مدعيًا عامًا بالسلط، ثم سنة ١٣٧٣ه بناء على طلب مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين، الذي انتخبه مراقبًا عامًا لها، وكان عضوًا في مجلس النواب، ورئيسًا لجمعية المركز في مجلس النواب، ورئيسًا لجمعية المركز الإسلامي الخيرية. وكان تعرُّفه على جماعة الإنحوان مبكرًا، عندما كان يدرس الزراعة، الإنحوان مبكرًا، عندما كان يدرس الزراعة،

فالتقى بالإخوان المصريين وغيرهم الذين زاروا الأردن وفلسطين. وشغل منصب المراقب العام خلقًا لمؤسِّسها عبداللطيف أبو قورة من ١٣٧٣ – ١٤١٥ه (١٩٥٣ – ١٩٩٢م)،

كما شغل في المدة نفسها منصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وتعرَّض للاعتقال عدة مرات بسبب مواقفه الإسلامية. وفي عام ١٣٨٨ه شكل لجنة إنقاذ القدس بعد مرور عام على احتلال القدس. وكان هو نفسه مجاهدًا صبورًا، فكان جنديًا في كتائب الإخوان التي المجاهدة للدفاع عن فلسطين، وكان رائد فكرة المؤتمر الإسلامي لإنقاذ بيت

مِنِي العُن إِجْفَنْ فَقُوافِ الْقُرُّينِ وُمُّفِّ عَلَى شَفْئِي وَاوُّ مَلِى بَنِعَ النَّعِرُ فِي الْفَقِي تَنَامُرُعِلَى النَّهِيمِ أَسَا وُّ مَ يُذِي لِهَمَا الصَّرَبُ وَيَ السَّفُرُ مِ وَنَرَسُفَ فِ الفَّدِ الْعَيْمِ الْمُعَلَّمِ وَنَرَسُفَ فِ الفَيْد العَيْم مُرْضِرُهُ صَهِيْعِ تُنَ أَحِدُ السَّفِرُ أَنْ اللَّهِ مِنْ الْعَرِبُ إِمْنُطَا وَ طَحَلَحْ عَمْضِعًا مَوْقَ كُلُ لِلْجِبُلِحِ وَأَعَيْنَا مِنْعَا لَجْسَاءً وَإِوْ

#### محمد الحلوي (خطه)

أعماله: أنغام وأصداء (شعر)، أنوال: لوحات شعرية، ديوان أوراق الخريف، شموع، معجم الفصحى في العامية المغربية<sup>(٢)</sup>.

محمد عبدالرحمن خليفة (١٣٣٨ - ١٤٢٧ه = ١٩١٩ - ٢٠٠٦م) من رواد الحركة الإسلامية، قيادي إسلامي.

(٢) تراجم الأدباء والشعراء ص ٢٢٩، معجم البابطين ٤/ ٢٠٦، الدفاع (السعودية) ع ٩٩ (صفر ١٤٤٦هـ) ص٧٤٠ (۱) شيوخ الأزهر ٥/ ٣٧، الفيصل ع ٦٠ (جمادى الآخرة ١٠٤/هـ)، المجتمع ع ٤٣٩ (١٩٩/٥/٦هـ) ص٦، والعدد الذي يليه ص٤٢، معجم البابطين لشعراء العربية.

المقدس، جاب فلسطين والأردن شرقًا وغربًا في زيارات متواصلة لإخوانه ولقادة الرأي. وأصبح للجماعة في عهده دور مهم في الحركة الإسلامية العالمية، وذلك عندما نقلها من (جمعية) إلى حركة تشكل دورًا مهمًا ورئيسًا في الواقع السياسي والاجتماعي والفكري والاقتصادي الأردني. وقد استقبلت الحماعة في عهده أبرز رموز الحركة الإسلامية في العصر الحديث، أمثال أجحد الزهاوي، وأبي الأعلى المودودي، ونواب صفوي، وسيد قطب، وحسن الهضيبي، ومحيى الدين القليبي، وعلال الفاسي، وغيرهم. وعُرف بقوة شخصيته، وصدعه بكلمة الحق، وإخلاصه في العمل، وتفانيه في سبيل هذه الدعوة على مدى أربعين عامًا. سُجن واعتقل وأوذي... وقال له أحد رؤساء الوزارات الذي سجنه في الجفر وبعض إخوانه: والله لن تخرج وأنا حي، فقال له: الحياة بيد الله. فمات الرئيس وخرج الإخوان من السجن.

ولما عصفت فتنة الحرب العراقية الإيرانية ترأس وفدًا من قادة الحركات الإسلامية والقيادات الوطنية الصادقة، وحاول جهده توفير جهد الأمة وقوتما بإطفاء نار تلك الحرب، التي كانت تستهدف تدمير عمق الأمة الإسلامية، لكن الفتنة كانت أكبر وأعظم، والمؤامرة أعمق. توفي رحمه الله يوم الخميس ٣ ذي القعدة، ٣٣ تشرين الثاني (نوفمبر)(١).

Weeli Manye.

محمد عبدالرحمن خليفة كان المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن

(۱) الجنمع ع ۱۷۲۹ (۱۱/۱۱/۱۱) هـ) ص٣٦، ٢٧، وع ۱۸۲۸ (۲۰۰۸/۱۱/۲۲).

#### محمد بن عبدالرحمن الرباني (١٣٤٥ – ١٤١٩ه = ١٩٢٦ – ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرحمن بن السالك العلوي (۱۳۰۱ – ۱۳۹۸ه = ۱۸۸۳ – ۱۹۷۸) عالم مشارك.

عرف بمحمد السالك النح.

ولد بمنطقة العكل في ولاية الترارزة بموريتانيا، من بيت علم وقضاء، وأدب وتصوف. تعلم على والده القاضي وعلماء آخرين، وعمل شيخًا لمحضرة، ومارس القضاء والإفتاء والتأليف، وتتلمذ عليه كثيرون. توفي بمنطقة النباغية.

## مرالته الرحوالم معوالف تغوم وينواله بم-

مازون من وقوم الذوليسر سروان ويوام معلادموم اسسات وعرف يدر المصروف مع والوجري السرعم (مرافرال مع فرز كم والانسون مع والموام المعلى عد مسلومين فراه المسالسوال المان عالم وعام وام المعلى عد مسلومين فراه المسالسوال معام على عادد عو معرف والمداد الوقاء على المرافع المرث الاالوعاء والمدال المسلم والمسالم المصور والسلام سيحمران والمعالم المرافع المرافع المرافع المحاملة المحمولة المحاملة المحمولة المحاملة المحمولة المحاملة المحمولة المحاملة المحمولة المحاملة المحمولة المحم

#### محمد عبدالرحمن بن السالك (خطه)

وآثاره مخطوطة، منها: جلاء الشكّ والريب فيما يثبت به النكاح ويلحق النسب، كشف القناع عن مسائل الرضاع، نشر العَرْف في إثبات الشروط بالعُرْف، رفع الشوائب عن بيع الغائب، توجيه النظر إلى قسمة ما لا ينقسم إلا بضرر، وسائل المقاصد على نفائس المراصد، ترصيع اللآل في مناقب شيخنا محمد فال بن باب، فتاوى عديدة، ديوان شعر، عون المحتسب بشرح ما يعتمد في المذهب من الكتب(٢).

## محمد بن عبدالرحمن سالم (۱۳۲۹ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۹۰م)

قاض ومفت مفسِّر.

(٢) بلاد شنقيط ص٥٣٣، معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في مدينة هايايا بجزر القمر، تلقًى تعليمه في كتبّاب والده، وأخذ عن علماء زنجبار ودرس في معاهدها، وشغل في بلده منصب قاضي القضاة، ثم أصبح المفتي الأكبر بها حتى وفاته. أنشأ العديد من الجمعيات، منها جمعية العلماء، وإخوان الحدى، والرابطة الخيرية الإسلامية، وكان يقوم بتفسير القرآن الكريم خلال شهر رمضان بمسجد الجمعة في العاصمة.

وله عدة تصانيف مخطوطة، منها: الطريقة المرضية المرضية المرضية المسرعية في إثبات الملكية الفردية، تحذير البلاد من المضللات الإلحادية، ومجموع فتاويه (٢).

محمد بن عبدالرحمن السديري (١٣٤٩ - ١٤١٨ه = ١٩٣١ - ١٩٩٨م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرحمن سليمان البطل (١٠٠٠ - ١٤٣٠ هـ = ١٠٠٠ – ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالرحمن السند (۱۳۰۸ – ۱۳۹۸ه = ۱۸۹۰ – ۱۹۷۷م) عالم مشارك.



ولد في الزبير بالعراق، كُفَّ بصره وهو ابن ثلاث سنوات. تلقَّى علومه الأولى على مشايخ بلده، كالشيخ محمد بن عوجان، ومحمد بن غنيم. وعندما قدم الشيخ محمد

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

أمين الشنقيطي الزبير درس عليه تاريخ الأدب، وحفظ على يديه المعلقات السبع، وكان يحفظ القصيدة بعد سماعها مرتين، ويحفظ صحيح البخاري، ومتونًا كثيرة. تولًى الخطابة في جامع النجادة، ويُرجع إليه في الأمور الجسام التي كانت تحدث في البلد، ويحمّل نفسه السفر لأجل تسويتها، وكان محترم الكلمة، لا يهاب في قول الحق، وله محلس في البيت للدراسة وبحث الفتاوى(۱).

محمد عبدالرحمن صان الدين (١٣٤٢ - ١٤٢١ه = ١٩٢٣ - ٢٠٠١م) شاعر إسلامي تربوي.



ولد في بلدة برديس بمركز البلينا في محافظة سوهاج. أتمَّ حفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية، التحق بمعهد قنا الديني، فمعهد القاهرة الديني، وحصل على الشهادة الأهلية الأزهرية القديمة، ودبلوم الدراسات التكميلية التربوية. عمل مأذونًا شرعيًا، ثم خطيبًا لمسجد بلدته الكبير عشر سنوات. استقرَّ به المقام للعمل بالقاهرة وكيل مدرسة، أعير إلى ليبيا أربع سنوات، عاد فكان ناظر ديوان في إدارة التخطيط والتنسيق. مزق شعره السابق وانقطع عن نظمه نحو عشرين عامًا، وعاد يهدر به بقوة وتدفق. نشر شعره في دوريات إسلامية وعربية عديدة، امتاز بالنظرة الإيمانية المفعمة بالقيم والأخلاق الإسلامية، وعفَّ عن شعر الهجاء والغزل. توفي صباح يوم

(١) ما بين الفيحاء وسنام بلد الزبير بن العوام/ جمع وتأليف عبدالله بن ناصر الزبر ١/ ٥٩.

الإثنين ٥ شعبان، ٢٢ أكتوبر، بعد رحلة معاناة شديدة مع المرض ألزمه الفراش غير قادر على الحراك إلا بصعوبة.

من شعره:

وقوله:

يا برزخ الأرواح إني قادم كدحًا إليك وقد شددتُ رحالي أوَّاه من عمر تسرَّب من يدي

أوَّاه من وزري ومـــن أحمــالي أترى مقرِّي فيك جدبٌ قائـــظ

أم أنـــه في روضةٍ وظـلالِ أيكون من فوق الأرائك مضجعي أم فـوق جمـرٍ مُحـرقِ وصلالِ

يا ناقمًا ماذا تريد من الحيا ق، وأنات فيها قطرة تتبخرُ؟ أتريدها صفوًا كما تحوى فلا تنتاجا سحب ولا تتكدَّرُ؟ ذاك الذي ما ناله إناس، ولا جن.. له عرض الحياة مسخَّرُ

أناوالشعر

المفردات اللغوية (۱) شعن – سناره و (۱) حيالد به حب سرقفت كالمدر (۱) الاقوادد = زهر طب الانحة بعيل الشكل و (۱) إنسالا به الشس مالقره (۱) بمثنالد بفتح ليه = عقل ا

محمد صان الدين (خطه)

ومماكتب فيه:

القضايا الفكرية والخصائص الفنية في خماسيات صان الدين/ غانم السعيد،

٩١٤١٩.

التيار الإسلامي عند محمد عبدالرحمن صان الدين/ سوسن محمد بلتاجي (رسالة علمية – جامعة الأزهر بالإسكندرية، ٢٥٥ ه.). ومن دواوينه الشعرية: أعاصير وأنسام، الإنسان في الميزان: خماسيات شعرية، في بحار الكون (خ)(٢).

محمد عبدالرحمن بن عبدالرؤوف القدوة = ياسر عرفات

محمد بن عبدالرحمن العبيكان (١٣١٧ - نحو ١٤١٨ه = ١٨٩٩ - نحو ١٩٩٩م) دبلوماسي محسن.



من السعودية. عمل في تجارة اللؤلؤ بالمنطقة الشرقية، ثم كان أميرًا لبيشة، وعضوًا في مجلس الشورى القديم، تفقد البعثات التعليمية في مصر وسورية ولبنان، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي، ووزيرًا مفوضًا باليمن (أول سفير بحا)، ثم بالخرطوم ثماني سنوات. وكان محسنًا كريمًا، صاحب خيرات ومبرات، وكان باب داره مفتوحًا دائمًا، رأيته وقد بلغ من الكبر عتبًا، وقد نظمت مكتبته المطبوعة وأصدرت لها فهرسًا، وصدر بعنوان: فهرس

(۲) الأزهر (شوال ۱۶۰۰ه) ص۱۲۲۸، والعدد التالي له ص۱۸۲۱، وع (ذو الحجة ۱۶۱۸هـ)، ص۱۹۸۰، وع (شوال ۱۶۲۳هـ) ص۱۲۲۸، شعراء ودواوین/ أحمد مصطفی حافظ ص۲۲۱، معجم البابطین ۲/ ۲۰۰.

الكتب المطبوعة بمكتبة محمد بن عبدالرحمن العبيكان الخاصة، ١٤٠٧هـ.

ولمخطوطاته أيضًا فهرس صدر بعنوان: فهرس الكتب المخطوطة بمكتبة محمد بن عبدالرحمن العبيكان.

وأبى أن يهب مكتبته لمكتبة الملك فهد الوطنية على الرغم من توسط الأمير سلمان لذلك.

له مذكرات مخطوطة عند ولده خالد، نشر ما يخصُّ «بيشة» منها سعد بن عمر في كتابه: بيشة: مذكرات ورحلات تاريخية. ثم أصدر ابنه خالد مذكراته بعنوان: من تجارة اللؤلؤ إلى السلك الدبلوماسي: مذكرات سفير(۱).

محمد عبدالرحمن العلوي (۱۳٤٤ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرحمن فتوح (۱۳۲۸ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن عبدالرحمن بن قاسم (۱۳۲۵ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۰م) عالم سلفی.

ولد في بلدة البير بمنطقة الرياض. نشأ في بيت علم، تلقّى العلم على طائفة من العلماء الأجلاء، منهم والده، وعبدالله بن حميد، وابن باز، ولازم المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٢٥) عامًا ودرس عليه كثيرًا. تخرج في كلية الشريعة. درَّس في معهد إمام الدعوة، وفي كلية أصول الدين، وناقش العديد من رسائل الدراسات العليا، ومن أبرز تلامذته مفتي السعودية عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اعتذر عن تولي كثير

(١) موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي ص٢١٤ مع إضافات.

من المناصب التي عُرضت عليه، وقام مع والده بجمع الثروة العلمية الكبيرة لابن تيمية «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» في ٣٧ محلدًا (مع الفهارس)، إذ سافر معه إلى الشام والعراق ومصر وأوروبا بحثًا عن تراثه، ثم أضاف إلى هذا الجموع «المستدرك على محموع فتاوى ابن تيمية» في خمسة محلدات، جمعه في أكثر من اثني عشر عامًا. ومن وفائه ومحبته لشيخه محمد بن إبراهيم أخرج فتاويه ورسائله في ثلاثة عشر محلدًا بأمر من الملك فيصل. وكان محبًا للعلم، صبورًا على طلبه، حافظًا له، كثير العبادة، مداومًا عليها، حجَّ أكثر من (٥٠) حجة، لا يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر إلا بعد شروق الشمس، حريصًا على اتباع السنة، متواضعًا، مع هيبة تلازمه، وكظم للغيظ، وزهد في الدنيا، وبُعد عن المظاهر، ولا يُؤثر عنه أنه طلب من أحد شيئًا من أمور الدنيا ألبتة، وكان قليل الكلام، لا يتحدث فيما لا يعنيه، مداومًا على ذكر الله عزّ وجلّ، واصلًا رحمه، كثير الصدقة

وفضائلهم، موضوعات صالحة للخطب والمواعظ، شرح العقيدة الواسطية(٢).

# محمد عبدالرحمن الكردي ( ١٣٥٢ - ١٩٨٨ م ١٩٣٣ م ) عالم أديب بلاغي.



من القاهرة. حفيد العالم المشهور محمد أمين الكردي صاحب «تنوير القلوب في معاملة علامة الغيوب». فهو من أسرة علم وتصوف. حصل من الأزهر على الدكتوراه في النقد والبلاغة. درَّس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وصار عميدًا لها عام العربية بجامعة فيها. وكان دقيقًا في مراجعة نائب الجامعة فيها. وكان دقيقًا في مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراه مع طلابه،

ومكتبته الآهلة بالقديم والحديث من الكتب كانت مفتوحة لهم. توفي في ٢٠ شوال، ٥ حزيران.

اُسْيدان لا المرالاله و مر ه لا تربل لا و الريدان محداً عيره ورولم كندم محديد عديد الرحمة بع محرب قالم محمد المربوفقار و يفظم

> وكتب ابنه عبدالملك: العالم العابد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله:

محمد بن عبدالرحمن بن قاسم (خطه وتوقيعه)

حياته وسيرته ومؤلفاته. - الرياض: دار القاسم، ١٤٢٣هاه، ١٤٥٥ص.

ومن آثاره، إضافة إلى الكتابين المذكورين: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أو نقض تأسيس الجهمية/ لابن تيمية (تصحيح وتكميل وتعليق)، أبو بكر الصديق: أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه: موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم



محمد عبدالرحمن الكردي (خطه)

(۲) الجنمع ع ۱۶۲۲ (۱۸/۶ ۱۹۹۵ ص۵۷) موسمعة أسبار ۲/ ۱۰۶۶.

عالم مشارك.

من آثاره العلمية: نظرات في تاريخ البلاغة، نظرات في البيان، كتاب عن ابن الأثير، وآخر عن الزملكاني(١).

محمد عبدالرحمن بن محمد الباقر

الكتاني

(2371-1.31&= 0791-1.4914)

ولد في فاس. انتقل مع أسرته إلى سلا.

أخذ عن علماء وقته، ونال إجازات في

الرواية عن عدة علماء في المشرق والمغرب.

درَّس في مساجد سلا والرباط والمدن والقرى

المغربية ما يزيد على (٣٥) عامًا وتخرج عليه

ناس. وكان صوفيًا، من مشايخ الطريقة

الأحمدية الكتانية. أصبح أستاذ الجامع

الأعظم الرسمي بعد موت شيخه أحمد بن

عبدالنبي. أسَّس المعهد الإسلامي الحرّ.

عضو مؤسِّس لرابطة علماء المغرب. شارك

في تحرير عدة صحف، خاصة الميثاق،

والإرشاد، والإيمان. وشارك في مؤتمرات،

حرر عريضة وقع عليها علماء المغرب

ورفعت إلى جمال عبدالناصر لإطلاق سراح

الشهيد سيد قطب. وله شعر. مات في

(٢٣) محرم، أول العام الميلادي.

معدد در مسرور واستعب الله فرسد المسلس من مور وقد المسال معدد الله فرسد المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسال المسدد المسال المسال

المحاكمة والسجن، التشهير والتكفير، أهل مدينته وحتى الأقرباء والأصدقاء».

#### محمد عبدالرحمن الكتاني (أنموذج من خطه)

له مقالات علمية كثيرة لا ينقصها سوى الحمع، ومؤلفات عديدة في الفقه والتاريخ لا زالت مخطوطة.

ولعل الذي ظهر له في حياته رسالة صغيرة ألفها وعمره (١٣) عامًا، بعنوان: الغبطة

وصدر له بعد وفاته: بحوث تحليلية نقدية في الفكر الإسلامي، من أعلام المغرب العربي في القرن التاسع عشر.

وآثاره التي لم تطبع، سردتها في كتابيًّ (معجم المؤلفين المعاصرين)، و(تكملة معجم المؤلفين)، وهي كثيرة(٢).

محمد عبدالرحمن مرحبا (۱۳٤٣ - نحو ۲۶۲۷هـ = ۱۹۲۵ - نحو ۲۰۰۲م) أستاذ العلوم.

استعار اسم «عباس الدمنهوري» لكتابات غير سليمة له.

من طرابلس الشام. أستاذ جامعي، وباحث في تاريخ العلوم، وفي أعلام الفلاسفة والمنطقيين ومن إليهم، وكتابات في البحوث النفسية والتحليل النفسى والمعرفة. ويبدو أنه كان ملحدًا، فقد ذكر صديقه «على زيعور» في ذكرياته الجامعية أنه كان «يلغى الإيمان المعروف، الشائع المألوف... المتفق عليه والمفصوح، وينصح ما لا يقرُّ به أحد، ما يخافه الإنسان ولا يجهر به أو يفكر فيه». وقال: «... ورفض قولى إنه قد يستعيد الإيمان إبان الطواف، أو المسعى، أو على عرفات! وقال أيضًا: «لقد عاش د. مرحبا بضعة أعوام يخاف

(٢) من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر (مقدمة الكتاب)

وله كتب عديدة، منها: أصالة الفكر العربي، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهلنسية، الجامع في تاريخ العلوم عند العرب، جديد في مقدمة ابن خلدون، خطاب الفلسفة العربية الإسلامية: النشأة والتطور والنضوج، الفكر العربي في مخاضه الكبير: القسم التطبيقي: دراسة ساخنة، الفلسفة ما قبل عصر الفلسفة، قراءات وتحليلات في الفلسفة العربية الإسلامية، المرجع في تاريخ الأخلاق: الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الصين القديمة،

## محمد بن عبدالرحمن المريني ( ۱۳۲۰ - ۲۰۱۸ ه = ۱۰۱۷ - ۱۹۴۸ م)

المرجع في تاريخ العلوم عند العرب. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم

محرر صحفي.

المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

من أسرة عريقة بسلا في المغرب، حصل على دبلوم اللغة العربية من معهد الدراسات العليا، واشتغل بالصحافة، فعمل محررًا بجريدة السعادة، ومذيعًا لنشرات الأخبار، وأشرف على برامج، ورافق موكب السلطان محمد الخامس في رحلاته، من مؤسّسي النادي الأدبي السلوي، ثم كان رئيس تحرير عدد من الجرائد المغربية، منها: السعادة، الفجر، العهد الجديد، المنارات (لسان حال جبهة القوى السياسية التي شكلها أحمد رضا كديرة)، ثم أسَّس قسم الصحافة بمديرية أراضى الجماعات، وترك مجموعة من المقالات الصحفية(٤).

(٣) موقع «الشاهد» نقلاً عن «السفير» ٢٠٠٧/٥/١١م. (٤) معلمة المغرب ٢١/ ٧١٠٢.

(١) الأزهر (ذو الحجة ١٤٠٨هـ) ص١٦٢٢، الجمهورية ع ١٢٥٨٠ (١٤٠٨/١٠/٢٢)، أعلام مصر في القرن العشرين ٤٢٣.

#### محمد عبدالرحمن الهواري (۱۳۲۹ – ۱۹۳۲ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۱۱م)

مهندس خبير.

ولد بمحافظة الفيوم في مصر، حصل على الماجستير في هندسة الإنشاءات من جامعة القاهرة، والدكتوراه في تخطيط النقل من ألمانيا، عمل أستاذًا لتخطيط النقل وهندسة السكك الحديدية بجامعة القاهرة، ومديرًا للمعهد القومي للنقل، وشارك في المشاريع الكبرى في بحال النقل والمرور، مثل سيناء ودمياط ومترو الأنفاق، والتخطيط المروري، ونظم النقل لأغلب المدن الجديدة، كما شارك في تخطيط قطار المشاعر المقدسة بمكة المكرمة مع وزير نقل سابق، وحضر العديد من المؤتمرات في بحال النقل والمرور على المستوى الإقليمي والدولي. توفي يوم على المستوى الإقليمي والدولي. توفي يوم على المستوى الإقليمي والدولي. توفي يوم

له كتب في تخطيط النقل والسكك قد وحدتما (يد الرحمن) محسنة الحديدية (١).

#### محمد عبدالرحمن ولد معاوية (۰۰۰ – ۱٤٣٣ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م)

شاء

نُعي على أنه أحد أهم شعراء موريتانيا، وأنه كان له حضور متميز في الساحة الثقافية والأدبية في البلاد، وقد شغل مناصب إدارية مختلفة. توفي يوم السبت بنواكشوط ٣٠٠ جمادى الأولى، ٢١ نيسان (أبريل)(٣).

#### محمد بن عبدالرحمن ويس (١٣٥١ - ١٩٣١ هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن عبدالرحمن اليحيى (١٣٣٠ - ١٤١٤ه = ١٩١١ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة (جـ ٢)
 وهو غير سمييه: الفقيه، والصحفي.

(٢) وكالة أنباء الشعر (إثر وفاته).

#### محمد عبدالرحيم إدريس (١٣٣٦ - ١٤٠٧ ه = ١٩١٧ - ١٩٨٧م) شاعر النوبة، كذا لقب.

من مواليد قرية الديوان التابعة لأسوان بمصر، حصل على الحقوق من الإسكندرية، وعمل في المحاماة، عضو مجلس شعب الوحدة بين مصر وسورية، عضو اتحاد الكتّاب، رئيس جمعية الطلبة النوبيين، وكيل النادي النوبي العام. ترجم بعض القصائد من اللغة الفرنسية.

من شعره:

ما مصر، ما النوب، ما السودان غير حمى النيل رمز لعلياه وعنوانُ أنَّى اغتربت بوادي النيل منتقسلًا فالسدار دارك والإخسوان إخوانُ مصر، ما النوب، ما السودان في مثل

إلا توائم. يحيه ن شريانُ

ما وتَّقَ الله لا يُوهيه إنسانُ له ديوان: ظلال النخيل، وديوان الطير المهاجر، الذي أعده للنشر قبل وفاته (٣).

محمد بن عبدالرحيم الحنبلي (١٣٩٥ - ١٤٢٤ه = ١٩٧٥ - ٢٠٠٣م) قائد كتائب عز الدين القسام في شمال

الضفة الغربية.



ولد لأسرة متدينة في نابلس، وتربَّى في حلقات المساجد، التحق بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وعُرف بورعه، وحبه

(٣) من أعلام النوبة ١/ ١٩٥ مع إضافات. وقد يعرف بعبدالرحيم إدريس.

لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته رضى الله عنهم، وكان قليل الكلام، كثير الأفعال، مقدامًا شجاعًا. حصل على إجازة من قسم الهندسة الصناعة، والتحق بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح، وعرف بإنجازاته الإبداعية، منها ابتكار أسلوب قاذفة الهاون الاستعراضية، التي عمّمت من بعد على جميع المناطق في فعاليات حماس ومهرجاناتما، إضافة إلى صنعه الجسمات المتقنة، من دبابات وطائرات، وخاض التجارب، وسُجن، لكنه تمكن من الفرار بعد أن تعرَّض سجنه لقصف بالطائرات، ونشط أكثر في كتائب عز الدين القسّام، ولوحق من قبل العدو الصهيوني، وبعد احتلال نابلس كان قائد الكتائب، وقام بتفخيخ المداخل وزرع العبوات وتوزيع المقاتلين ونقل السلاح والذخيرة، وناور وصمد، وبعد خروج العدو منها صارت سيرته وبطولاته على كلِّ لسان، وركز عليه العدو، وتمكن من مغادرة مواقع كان يختبئ داخلها على الرغم من حصارها، حتى قُتل في عملية قصف متبادلة بنابلس ليلة الجمعة ٨ رجب، ٥ أيلول (سبتمبر)<sup>(۱)</sup>.

## محمد عبدالرحيم الصَّدِيقي ( ۱۹۸۶ – ۱۹۸۹ م ) المَّدِيثِ ( ۱۹۸۹ – ۱۹۸۹ م ) أديب وكاتب إخباري، من عشّاق الكتب!



 (٤) المركز الفلسطيني للإعلام (استفيد منه في ١٦/ ٥/ ١٤٣١هـ).

ولد في الجبيل بالسعودية، نال الشهادة من المدرسة الصولتية بمكة المكرمة، وعمل مشرفًا على المدرسين بالحرم المكي، وقد عرفته الطائف منذ عام ١٣٧٣ه، حيث درَّس بالمدرسة السعودية فيها، ثم بالمرحلة وكان عارفًا بالعلوم الدينية واللغة العربية، وأسواقها، وأشرف على الكتاب الدوري وأسواقها، وأشرف على الكتاب الدوري الحديث، الصادر عن النادي الأدبي الطائف.

ترك آلاف الكتب: جمعها وقلبها ورتبها وهم على أكثرها، ونقلها من بلد إلى بلد، وكان يردد في صوت مؤثر حزين: أقلب كتبًا طالما قد جمعتها

وأفنيت فيها العمر حتى تبددا وأعلم حقًا أنني لست باقيًا

فياليت شعري من يقلبها غدا من أعماله المطبوعة: ضالة الأدباء وبغية الشعراء والخطباء، ملتقطات الدرر من منتخبات الفكر، نفح الأريج من أشعار أدباء الخليج، خير الطراز من أشعار أدباء مناقشة مع مصطفى المراغي شيخ الأزهر وعمد حسن كاشف الغطاء مفتي النجف جرت في عام ١٣٦٠هـ)، معلومات عامة عن البلدان العربية، ورع العلماء، النبراس مغترات شعرية)، سلافة الأديب، حياة القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آثاره المخطوطة: تاريخ الطائف، ديوان شعر(۱).

(۱) ملف نادي الطائف الأدبي ع ۱۲ عام ۱۹۲۱ه، المدينة ۱۹۲۰م/۱۶ه، من أعلام القرن الرابع عشر الخامس عشر العامل عشر العامل المعجم البابطين لشعراء العرب، من أدباء الطائف المعاصرين ص ۲۷۱، وفي المصدر الأخير أنه توفي يوم ۲۲ صفر بالطائف، وفي مصدر آخر أنه توفي شهر جمادى الأولى. وصورته من موقع الإعلامي محمد الصديقي.

## محمد بن عبدالرزاق التميمي = محمد أمين التميمي

#### محمد بن عبدالرزاق القبانجي (۱۳۱۹ – ۱۹۰۹ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۹م) مطرب، شاعر غنائي، ملحن موسيقي.



ولد في بغداد. درس الابتدائية، سجّل أغانيه في أسطوانات وانتشرت. صنع مقام اللامي، وبضع مقامات أخرى لم يُسبق إليها. لحن أكثر من (٢٠٠) أغنية على المستوى القطري والعربي. اتسعت تجارته فترك الحفلات الغنائية، وبني مسجدًا في بغداد يحمل اسمه. سُجلت له أكثر من بغداد يحمل اسمه. سُجلت له أكثر من وعالمية. مات في ٢٦ شعبان، ٢ نيسان. وعالمية.

محمد القبانجي/ ثامر عبدالحسن العامري. عندليب العراق الفنان الكبير الأستاذ محمد القبانجي/ حمودي إبراهيم الوردي.

وله: أهازيج العندليب، موجز الأغاني العراقية: كتاب تاريخي فني موسيقي مصوَّر يبحث عن المقامات وغناء دجلة والفرات<sup>(۲)</sup>.

#### محمد عبدالرزاق قدورة (۱۳٤٧ – ۱٤۲۸ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۷م) باحث فيزيائي نووي.

(٢) أحداث العالم في القرن العشرين ٩/ ٥٠٦، بحالس الأدب في بغداد ص٢٤، أعلام الفن في العراق ص٩٥، موسوعة أعلام العراق ١/ ١٩٤، معجم المؤلفين العراقيين ٣/ ٢٢٦.



ولد في دمشق. حصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من جامعة بروكسل، والدكتوراه في الفيزياء النووية في الطاقة العالية من جامعة بريستول، وأصبح رئيسًا لجامعة دمشق، ونائبًا للمدير العام لليونسكو في الشؤون العلمية، وكان أحد ستة أعضاء اللجنة العالمية لوضع استراتيجية التربية للجنة تقويم مشاريع اليونسكو الإقليمية في إفريقيا، عضو لجان تأسيس جامعة الأمم المتحدة، وعضو مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضو لجنة منح جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم. وهو الذي اقترح إنشاء بحلة عربية لتكون ترجمة للمجلة الأمريكية سينتيفيك أميركان، وتحقق أمله عندما أنشأت الكويت محلة «العلوم» التي تصدرها مؤسّسة الكويت للتقدم العلمي، وتوفي يوم الاثنين ١٦ رجب، ٣٠ تموز. صدرت فيه رسالة عن مجمع اللغة العربية بعنوان: حفل تأبين الأستاذ الدكتور محمد عبدالرزاق قدورة رحمه الله، ٣١ص.

ومن الكتب التي شارك في تأليفها أو ترجمتها: موسوعة فلوري وماثيو الفيزيائية، المعجم العسكري الإلكتروني، الميكانيك لتيموشنكو، ميكانيك الهندسة (علم التحريك) (مع وجيه القدسي والوليد ملحس)، ميكانيك الهندسة (علم السكون)، الفيزياء لفانيمان (علم السكون)، الفيزياء لفانيمان (علم السكون)، الفيزياء لفانيمان (علم السكون)، الفيزياء لفانيمان (علم السكون)، الفيزياء لما المنان (علم المنان المنان (علم المنان المنان المنان (علم المنان (ع

(٣) مجلة العلوم المذكورة ع يوليو – أغسطس ٢٠٠٧م ص٨٦، معجم المؤلفين السوريين ص١٥٥ (وفيه اسمه: عبدالرزاق قدورة)، مجلة الضاد (كانون الثاني ٢٠١١م) ص١١٠٠

محمد بن عبدالرزاق النهاري (نحو ۱۳۳۷ - ۱۳۹۱ه = نحو ۱۹۱۹ - ۱۹۷۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرشيد النعماني (TTT1 - . 731a = 0181 - PPP19) عالم حنفي، محدِّث جليل، محقق بارع.



ولد في جيبور راجستهان بالهند، والده محمد عبدالرحيم. قرأ الكتب الفارسية والعربية في مدرسة «تعليم الإسلام». وفي دار العلوم بندوة العلماء في لكهنؤ لازم العلامة حسن خان الطونكي وانتفع به، ورافق الشيخ محمود حسن خان الطونكي في تدوين «معجم المصنفين»، وعيِّن عضوًا بندوة المصنفين في دهلي. ثم هاجر إلى باكستان، ودرَّس في «دار العلوم تنَّدُو الله يار» بالسند، ثم تولَّى تدريس الحديث في جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، والجامعة الإسلامية ببهاولبور، ثم كان أستاذًا في قسم التفسير وعميدًا بكلية العلوم الإسلامية، ورجع إلى كراتشي أستاذًا وعضوًا لجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي بجامعة العلوم الإسلامية، ومشرفًا على رسائل طلبة التحصص في الفقه. كان من كبار العلماء في الحديث والتفسير خاصة، مع نظرة واسعة في العلوم الإسلامية كلها، وعلوًّ كعب في الأدب. وكان حنفيًا متعصبًا، قال صاحب تشنيف الأسماع: «لم أر متعصبًا حنفيًا مثله»! توفي في ٢٠ ربيع الآخر، ٢

آب (أغسطس).

و أوصى الآخ للذكور آن لا ينسانى فى صالع دعواته فى-خلواته و جلواته . و نسأل الله العظيم للولى الكريم العافية في اللغبا و الإخرة و أن يميتنا مسلمين و يحشرنا في الصالحين، ر الحد نه أولا و آخراً . كتب الفشرالدت المصعيد السيدانسا وغرائه له د لاد، وعددخالة وجميع شيوغدد أحسناليهم واليه ليلة البيت ١٩ربب عامرة ١٤١٨

محمد عبدالرشيد النعماني (خطه)

جمع تلميذه محمد روح الأمين الفريدفوري في شيوخه وأسانيده كتابًا أسماه «الكلام المفيد في تحرير الأسانيد».

له مقالات وبحوث عديدة طبع أكثرها في محلة «بيِّنات» الصادرة عن جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.

وله مقدِّمات علمية على عدة كتب حديثية، وجزء في ترجمة فخر الإسلام البزدوي طبع بآخر «أصول البزدوي» بالعربية في طبعة كراتشي.

ومن آثاره العلمية: ما تمسُّ إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه (طُبع مع كتاب «رفع الالتباس على بعض الناس» لمحمد حسين الدهلوي؛ كلاهما بتحقيق عبدالله إبراهيم الأنصاري. وصدر أيضًا بالعنوان التالي: الإمام ابن ماجه وكتابه «السنن»، اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة)، مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث (اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة)، مقدمة كتاب التعليم لمسعود بن شيبة السندي (تحقيق وتعليق وتقديم، يليه للمؤلف نفسه: التعليق القويم على مقدمة كتاب التعليم. وهو في الفقه الحنفي)، لغات القرآن مع فهرس الألفاظ باللغة الأردية (وقد تمَّ في ستة مجلدات ضحام، أربعة الأجزاء الأولى للمترجم له، والأخيران لعبدالدائم الجلالي، وهو في شرح مفردات القرآن الكريم ومشتقاته ومركباته، مع فوائد تفسيرية وفقهية وتاريخية وكلامية)، إمام ابن ماجه أور علم حديث «الإمام ابن ماجه وعلم الحديث» بالأردية (وهو غير كتاب

«الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» يشاركه

في كثير من مباحثه وينفرد عنه في مباحث علمية مهمة)، التعقيبات على الدراسات (وهي تعليقاته على كتاب «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة

بالحبيب» صلى الله عليه وسلم لمحمد معين السندي)، التعليقات على ذبِّ ذبابات الدراسات على المذاهب الأربعة المتناسبات (ومؤلف «الذبّ» هو عبداللطيف بن محمد هاشم السندي، ألفه للردِّ على مؤلف «الدراسات» فيما جانب فيه الصواب، وكمل المترجم له مقصد الكتاب بتعليقاته)

محمد عبدالرؤوف = محمد محمد عبدالرؤوف

محمد عبدالرؤوف سليم ( . . . - ٧٧٤ ١ ه = . . . - ٢ . . ٢ ٩) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالرؤوف قاسم = محمود بن عبدالرؤوف القاسم

محمد عبدالستَّار نصَّار (7071 - 1731a = 3781 - 1.79) باحث عقائدي.



(١) من مقدمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة لكتاب «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن»، البعث الإسلامي ع ١ (١٤٢٠هـ) ص٤٩، تشنيف الأسماع ص٢٦٥ (وفيه وفاته ١٤٠٣هـ!). وصورته من منتدى البحوث والدراسات القرآنية.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر عام ١٣٩٢هـ، ثم كان أستاذًا بالكلية نفسها، وبجامعة قطر، وعضو المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كتب مقالات ودراسات عديدة في العقيدة والفلسفة والأخلاق، وأحوال الإسلام والمسلمين في الجلات والصحف العربية، ونُعي في ٤ ذي القعدة، ١٢ أكتوبر.

تآليفه: المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام (٢ مج، وأصله رسالة دكتوراه)، العقيدة الإسلامية، دراسات في فلسفة الأخلاق، وبحث طويل نشر في مجلة الدارة (بالسعودية) رمضان ١٤١٥هـ بعنوان: موقف الإمام السيوطي من العلوم العقلية.

محمد عبدالسلام ( . . . - ۲۲3 / ه = . . . - ' ٥ . . ۲ م ) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالسلام البشتي (نحو ۱۳٤۷ - ۲۰۱۱ه؟ = نحو ۱۹۲۸ - ۱۹۸۲) داعية شهيد.



من مدينة الزاوية بليبيا. كان مدرِّسًا وإمامًا وخطيبًا لمسجد القصر بطرابلس الغرب، ويعطى فيه الدروس. جابه رئيس ليبيا (القذاف) في إنكاره السنة النبوية الشريفة من خلال خطبه، وجاهد بلسانه بالمنطق وبالحجّة والبرهان. وقد اقتحمت «اللجان

الثورية» المسجد واعتلت المنبر وضربته ضربًا وحشيًا وسبَّته سبًّا فاحشًا، يوم الجمعة ٢١ نوفمبر ١٩٨٠م، واحتطفته وتلامذته في سيارة مدنية إلى أحد المعتقلات. ولم يُقدَّم إلى محاكمة ولا أُحبرت أسرته بمكانه، ولا بالتهم الموجَّهة إليه، وأُشعلت النار في لحيته أثناء التحقيق معه، واستشهد تحت وطأة التعذيب(١).

## محمد عبدالسلام الجفائري (0071-11312= 5771- 7771)



ولد في طرابلس الغرب. حصل على الماجستير في الفلسفة من جامعة الفاتح، له مشاركات في الدوريات المحلية، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفي الإذاعة. توفي يوم (٢٦) كانون الأول.

كتبه المطبوعة: مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي (أصله رسالة ماجستير)، المنفيون الليبيون، الوثائق الإيطالية (الجموعة الثانية)، محاضرات الموسم الثقافي الأول. وله دراسات مخطوطة<sup>(۲)</sup>.

#### محمد عبدالسلام الحليوي كاتب شاعر ناقد، من رواد التجديد.



من تونس. تلقّى تعليمه الابتدائي في مدرسة عربية فرنسية بالقيروان، واتصل في شبابه الباكر بثلة من أدباء القيروان، واستفاد من أحاديثهم ومحاوراتهم وتوجيهاتهم، نشر فصولًا في جريدة «القيروان» بإمضاء مستعار وعمره لا يتجاوز الستَّ عشرة سنة. حصل على دبلوم الآداب العربية من المدرسة العليا للآداب العربية، وسمِّي أستاذًا مساعدًا بمعهد القيروان الثانوي.

نشر فصولًا في الأدب والنقد في جريدتي «الزهرة» و «النهضة» والجلات الصادرة بتونس، بحيث قل أن تخلو صحيفة أو محلة من آثار قلمه، ومنها محلة «العالم الأدبي» بتونس، ومجلة الرسالة وأبولو عصر. ومن المعارك الأدبية التي أسهم فيها مناصرته العقاد في خصومته مع الرافعي، وكتب فصلًا عنوانه «سفود من رصاص». وقد احتج العقاد برأيه ونقل من هذا الفصل فقرات كثيرة، في مقال له بعنوان «سماسرة الأدب». وكان ميالًا إلى الانزواء، متقنًا لما يكتبه، ذا أسلوب رزين واضح. ومن المشاركين بأحاديثه في الإذاعة منذ تأسيسها. واسع الاطلاع على الأدب العربي والفرنسي، يميل إلى النزعة العقلية في شعره. توفي يوم الجمعة ٢٩ رمضان، غرة سبتمبر (أيلول).

صدر فيه كتاب: محمد الحليوي ناقدًا وأديبًا/ محمد الهادي المطوي (٥٧٣ص). له كتب صدرت، وأخرى لم تر النور بعد. ومما طبع له: مباحث ودراسات أدبية،

(٢) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ٦٨.

رسائل الشابي، القيروان في التاريخ والأدب، مع الشابي، في الأدب التونسى، تأملات (ديوان شعر)<sup>(۱)</sup>.

محمد عبدالسلام الزيات (1771 - V. 31a = VIP1 - VAP1a) سیاسی حقوقی وزیر.



ولد في مدينة دمياط بمصر. تخرج في كلية الحقوق بالقاهرة، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والقانون من جامعة باريس، والماجستير في العلوم السياسية. بدأ حياته العملية بمكتب رئيس الوزراء، وعمل مديرًا للمكتب الفني بمجلس الأمة، ثم اختير أمينًا عامًا للمجلس. وزار بلدانًا عديدة من العالم خلال عمله هذا، واشترك في المؤتمرات البرلمانية الدولية. وتولَّى منصب السكرتير الدائم للشعبة المصرية البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي. وفي أعقاب أحداث ١٩٧١م اختاره السادات وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الأمة، وكان وزيرًا للإعلام بالنيابة، ثم مستشارًا للرئيس، ونائبًا لرئيس الوزراء في وزارة عزيز صدقى عام ١٩٧٢م، كما اختير رئيسًا لجمعية الصداقة المصرية السوفيتية، ومقررًا للجنة المصرية للدفاع عن الحريات. واعتقل في حملة سبتمبر عام ١٩٨١م. توفي في شهر ذي القعدة،

(١) تراجم المؤلفين التونسيين ٢/ ١٦٨، مشاهير التونسيين ص٤٨٦، وولادته في المصدر الأخير (١٣٢٥، ١٩٠٧م)، وكذا في: القيروان في قلوب الشعراء ص ١١٩.

الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) على أثر أزمة قلبية أثناء مشاركته في اجتماع الجلس المصري للسلام.

من أبرز كتبه: التنظيم السياسي، مصر إلى أين؟(٢).

محمد عبدالسلام أبو سنينة  $(\wedge \circ \forall 1 - \forall \forall 1 ) \circ ( \circ ) = ( \neg \circ ) \circ ( \circ )$ قارئ خطيب.



من طرابلس الغرب. أخذ القرآن عن الشيخ مختار حورية، واصل تعليمه في الجامعة الإسلامية بمدينة البيضاء، عاد وألقى دروسًا في جامع ابن موسى، وجامع سى عطية، وخطب في أكثر من جامع، ودرَّس مادة الدين في مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية وكان مقربًا متميِّزًا، اشترك في العديد من المسابقات العالمية في تلاوة القرآن وتجويده، وله ختمة مسجلة براوية قالون عن نافع،. مات في مدينة بون بألمانيا<sup>(٣)</sup>.

(\*7%' - 3\*3! = 139! - 347)شاعر قاص.

محمد عبدالسلام الشلماني

الإعلام، ورئيس لجنة الفكر والدعوة والتثقيف بوحدة داود البحر الأساسية للاتحاد الاشتراكي في بنغازي. شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات والأمسيات والندوات بالكليات والمعاهد والأندية، ونشرت له قصص وقصائد في جرائد ومحلات محلية. توفي يوم ٢ ذي الحجة، ۲۸ آب (أغسطس). له ديوانا شعر: الهتافات، النداءات.

من بنغازي. حاصل على إجازة في التاريخ

من الجامعة الليبية. درَّس، ثم كان الأمين

الإداري لقسم الفنون والآداب بوزارة

ومن مؤلفاته الأحرى: بلا نهاية، معتقل

سلوق، شيء عن بعض رجال عمر المختار، معارك يوم جليانة(٤).

محمد بن عبدالسلام الطاهري (3177 - 9.31 a = 0 9 / 1 - 9 / 9 / 9) فقيه مالكي.

ولد في مدينة فاس. تعلم في زاوية الشرادي، وأخذ أنواع العلوم عن مشايخ، منهم أحمد البلغيثي، وأحمد بلخياط، والمهدي الوزاني، ثم عيِّن مدرِّسًا بجامعة القرويين، فمفتشًا للعلماء، فمدرِّسًا بالنهائي الشرعي، وبكلية الشريعة. كما تولِّي الخطابة بالضريح الإدريسي، إلى أن عين رئيسًا للجنة الإفتاء بالجلس الإقليمي بفاس. وكا هو الذي يتولَّى الإجابة عن الأسئلة الواردة على

(٤) دليل المؤلفين الليبيين ص٣٧٦، معجم الشعراء الليبيين ١/ ٤٥٧) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ٢٠٧.

(۲) الجمهورية ع ۱۲٦۲۰ (۱۹۸۸/۷/۱۷)، أعلام مصر

في القرن العشرين ص٤٢٣ (وفيه وفاته ١٩٨٩م وهو خطأ). (٣) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص٣٠٣.

الجلس، من داخل المغرب وخارجه. قام بجمع فتاويه وترتيبها والعمل على نشرها تلميذه أحمد محدوبي الحمياني، وصدرت في كتاب عن وزارة الأوقاف بعنوان: الفتاوى الشاملة والأجوبة الكاملة في مسائل تتعلق بالعاجلة والآجلة(١).

محمد عبدالسلام الطيب (٠٠٠ - ٣٣٤ ١هـ = ٠٠٠ - ٢١٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالسلام عبدالمنان (۰۰۰ - ۲۰۱۶ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالسلام عطا (۱۳۳۱ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۷م) تربوي، أديب وشاعر إسلامي.



ولد في قرية بيشة قايد التابعة لمدينة الزقازيق بمصر، حصل على كفاءة المعلمين، ثم درَّس، وصار موجهًا بالتعليم الابتدائي، فرئيسًا لتعليم قسم الكبار، وكان عضوًا في حزب الوفد (القديم). وفي شعره روح دينية، ونزوع إلى الحكمة، وتجليات صوفية.

له مقالات وقصائد منشورة، وخمسة دواوين مخطوطة، هي: همس الإيمان، على شاطئ النيل، حنين وأنين، مع الأيام، ألحان.

ومسرحية شعرية بعنوان: من سنا أحمد (نشرت في مجلة منبر الإسلام)، ومسرحيتان

شعريتان مخطوطتان للأطفال: عيد الأم: مفاجأة سارة، الفأر والأسد، وقصة مخطوطة للأطفال كذلك عنوانها: ليتها كانت كثيرة<sup>(٢)</sup>.

محمد عبدالسلام العمري (3571 - 1731 a = 3391 - 1.74)



ولد عدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة بمصر، نال إجازة من قسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة حلوان، وعمل مهندسًا معماريًا في الخليج، الذي كان مسرحًا لعدد من رواياته، عن النفط والبدو والكفيل والمؤسسة الدينية وتحربته فيها، وروايته «الحميلات» أدخلته المحاكم أكثر من مرة، حتى إن فاروق حسنى وزير الثقافة (الذي سمح بنشر وليمة لأعشاب البحر) هاجمها بشدة بدعوى أنها رواية جنسية تدعو للفجور وما إلى ذلك. والشيخ محمد الغزالي رحمه الله كفَّره بسبب قصة «بعد صلاة الجمعة» التي نشرها في الأهرام، وأحلَّ بها دمه. ومات في ٢ شعبان، ١٤ يوليه

روایاته وقصصه: اهبطوا مصر، بستان الأزبكية، شمس بيضاء، النحيل الملكي، صمت الرمل، قصر الأفراح (ترجمت إلى الإنجليزية)، مأوى الروح، الجميلات. مؤلفاته المتخصصة: عمارة الفقراء أم عمارة الأغنياء: رؤية موضوعية لعمارة حسن فتحي، عمارة الأضرحة، ثقافة (٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

مهندس معماري وكاتب روائي.



الهزيمة. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم

محمد عبدالسلام فرج

(3771 - 7.31 a = 3081 - 71819)

أمير تنظيم الجهاد في مصر.

المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

ولد في قرية الدلنجات بمحافظة البحيرة، تخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، شغل وظيفة «مهندس كهرباء» بإدارة الجامعة نفسها، كما عمل إمام مسجد، وكان يركز على مشكلات المسلمين في دعوته وإرشاده، انضم في أوئل عام ١٣٩٨ هـ إلى تنظيم الجهاد بالإسكندرية. وكان المخطط البارع للتنظيم، وأقنع الملازم أول خالد الإسلامبولي باغتيال السادات، وساعده ورفاقه بالقنابل والذخيرة الحية. أعدم مع زملائه الأربعة: خالد الإسلامبولي، حسين عباس، عبدالحميد عبدالسلام، عطا طايل. وكان قد صدر فيهم حكم الإعدام بتاريخ ٧ آذار (مارس)، ونفذ الحكم في الخامس عشر من الشهر الذي يليه.

له مؤلف يعتبر المرجع الفكري لتيار الجهاد، بل ذكر أنه تولَّى جمعه وطبعه، وهو: الفريضة الغائبة(٤).

(٣) الوطن أون لاين ٢٠١٠/٧/١٦م، موقع الأزمة ٥٠/٧/١٥

(١) وترجمته منه.

<sup>(</sup>٤) تنظر ترجمة خالد الإسلامبولي، وموسوعة الحركات الإسلامية ص٣٥٨، تقرير الحالة الدينية في مصر ص٣٧٩، موقع مقاتل من الصحراء (٤٣٤هـ). ويقال له عبدالسلام

## محمد عبدالسلام محمد على = محمد عبدالسلام أبو النيل

## محمد عبدالسلام أبو النيل (۰۰۰ - ۱۶۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م)

أستاذ وكاتب إسلامي.

من مصر. رئيس قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت، أستاذ الشريعة بجامعة الإمارات. مات في أواخر شهر رمضان، تشرين الأول (أكتوبر). من مصنفاته: بنو إسرائيل في القرآن الكريم (أصله ماجستير)، تفسير الإمام مجاهد بن جبر (توثيق وتحقيق ودراسة، أصله دكتوراه)، حقوق المرأة في الإسلام، العلاقات الأسرية في الإسلام، غزوات خلَّد القرآن ذكرها(١).



#### محمد عبدالسميع جاد (٠٠٠ – ٢٢٤ هـ؟ = ٠٠٠ – ٢٠٠٢م) عالم وفقيه مجتهد.

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٩٤هـ، ثم كان عميد كلية الدعوة الإسلامية بالجامعة نفسها، وأشرف على رسائل علمية عديدة، وأجريت معه لقاءات بشأن وقائع ونوازل مستعصية...

وقفت على عنوان رسالته في الدكتوراه،

(١) قلت: وهكذا ورد اسمه في نعيه وعلى مؤلفاته الطبوعة، بينما اسمه على رسالتيه الماجستير والدكتوراه: محمد عبدالسلام محمد علي، وقد حصل على الدكتوراه من قسم الشريعة الإسلامية بدار العلوم عام ١٣٩٦هـ.

ولعل له مؤلفات أخرى لم أعرفها، وهي: الوفود في العهد النبوي وأثرها في الدعوة الإسلامية<sup>(٢)</sup>.

#### محمد عبدالسميع حسن (\*\*\* - 3731 & = \*\*\* - 7\*\* 79) (تكملة معجم المؤلفين)

## محمد عبدالشافي بن عبدالمجيد اللبَّان

( ٠٠٠ - ۱۱۱ ع ۱ه = ۰۰۰ - ۹۹۱ م)

دېلوماسى حقوقى.

ابن شيخ الأزهر. التحق بوزارة الخارجية فكان من الرواد الأوائل للسلك السياسي المصري. عمل سفيرًا في إيران، ثم في سويسرا، وصار وكيلًا لوزارة الخارجية. أحد مؤسّسي الجمعية المصرية للأمم المتحدة، وعضو محلس إدارتها ما يربو على عشر سنوات. وأحد مؤسّسي جمعية أنصار حقوق الإنسان، وانتخب أول رئيس لها، وطالت رئاسته لها أكثر من خمسة عشر عامًا. وجعل بيته مقرًا للجمعية حتى استطاعت أن تجد لها مقرًا مؤقتًا. وصدرت سبعة أعداد من مجلة الجمعية في أثناء حياته، وهي حولية. وكتابه عن «حقوق الإنسان» يغلب عليه الطابع الوثائقي، فقد جمع فيه كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من نصوص. ومن هذه النصوص «خطبة الوداع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» التي اشتملت على أسس حقوق الإنسان. وأبرز أن قواعد حقوق الإنسان الإسلامية هي الأكمل والأشمل بالمقارنة بنصوص حقوق الإنسان التي وصلت إليها الحضارة الإنسانية الحالية.

ومن كتبه الأخرى: قصة صبر أيوب، نماذج

ولد في مدينة فاس، وأخذ عن علماء (٣) محلة حقوق الإنسان ع ٨ س ١٩٩١م (تصدرها جمعية

أنصار حقوق الإنسان بالقاهرة). (٤) معلمة المغرب ٧/ ٢٢٨٩، مظاهر الشرف والعزة ص١٧٥، موقع بريد تطوان (جمادي الآخرة ١٤٢٩هـ).

(٢) الرابطة ع ٤٤٥ (ذو القعدة ١٤٢٢هـ) ص٢٦، العالم ع ٣٧ (ربيع الآخر ١٤٢٣هـ) ص٥٦.

من الناس، ساعاتهم الأخيرة (٣).

#### محمد بن عبدالصمد التجكاني (1711 - 1131 = .. 1 - 18819) واعظ وفقيه مالكي تربوي.

من مواليد مدشر (تحكان) قبيلة بني منصور بغمارة في المغرب. وهو من قبيلة بني سعيد بأحواز تطوان. حفظ القرآن، ودرس على علماء تطوان، منهم عبدالرحمن أقشار، ومحمد الفرطاخ، وفي فاس، منهم أحمد بن الجيلاني الأمغاري، انتقل بعدها إلى قبيلة بني يزناسن، ثم إلى طنجة، عاد إلى تطوان وشرع في التدريس التطوعي بالجامع الكبير، ثم عيِّن أستاذًا بالمعهد الديني الثانوي والعالى من الدرجة الأولى، إلى أن أدركه التقاعد، لكن بقي يدرِّس ويعظ ويخطب بأهم مساجد المدينة، وبزاوية على بن ريسون، وكانت وفاته يوم السبت ٦ رمضان، ٢

له رسائل إخوانية، وأرجوزة في الطوائف المبتدعة أسماها: ميسرة المقلدين في طوائف المبتدعين(٤).

#### محمد بن عبدالصمد كنون (0177 - . 1312 = ٧٩٨١ - . ٩٩١٥) عالم كاتب وأديب خطيب.



طنجة بعد أن انتقلت الأسرة إليها، عمل كاتبًا للمندوب السلطاني ثم خليفة له، إلى جانب عمله بالخطابة في المساجد، كما راسل جرائد، وكان عضوًا في الجمعية الخيرية الإسلامية، وصاحب جهاد.

وطبع له: ديوان الخطب الجمعية والعيدية، مواكب النصر وكواكب العصر، فتح المعين في شرح الأحاديث الأربعين، شخصية سيدنا ومولانا الرسول.

ومن الدواوين: نفحات الأزهار من بدائع الأشعار، روائع النصائح وبدائع القرائح، حقيبة الفؤاد للأولاد والأحفاد، شذرات شعرية ونفحات عطرية. وله قصائد

مخطوطة (١).

محمد عبدالعاطي عطية (۱۳۷۰ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۰۰ - ۲۰۰۱م) مقاتل بطل.



من مواليد قرية شيبة قش بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية. تخرَّج في كلية الزراعة، عمل مهندسًا في منيا القمح، والتحق بالقوات المسلحة عام ١٣٨٩هـ، وانضمَّ إلى سلاح الصاعقة، ثم المدفعية، وتخصّص في الصواريخ المضادة للدبابات، وكان ترتيبه الأول على الرماة، وأشرف على أول طاقم صواريخ ضمن الأسلحة المضادة للدبابات،

(١) بيبليوغرافيا الشعر العربي الحديث والمعاصر بالمغرب

(٢٩٣٦ - ٢٠٠٠م)، معجم البابطين لشعراء العربية.

وهو غير (محمد الحفيد بن عبدالصمدكنون، المتوفي سنة

وفي حرب رمضان ١٣٩٣هـ كان أول فرد من مجموعته يتسلق الساتر الترابي (خط بارليف)، وأطلق أول صاروخ ليصيب الدبابة الأولى، وصاد في يوم واحد (١٣) دبابة في نصف ساعة! وتابع القتال ليصبح رصيده (۲۳) دبابة و۳ مجنزرات، وفي مصدر (٢٨) دبابة، وسجل اسمه في الموسوعات الحربية كأشهر صائد دبابات(٢).

محمد عبدالعال هتيمي  $(2 \wedge 7) = 3 + (1 - 7) = 3 + (1 - 7) = 3 + (1 + 7)$ داعية خطيب.

غُرف برهبده هتیمی».



من مواليد مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر. تخرّج في كلية أصول الدين شعبة التفسير والحديث بجامعة الأزهر في المنصورة، أمَّ وخطب ودرَّس في مسجد عزام الكبير ١٨ عاماً، وخطب في مساجد أخرى، ومكث عامين في الإمارات، وأذيعت له كلمات في إذاعتها. وكان متعبداً، متواضعاً، يخدم المسلمين، وتسبّب في إنحاز أعمال خيرية عديدة. توفي يوم الاثنين ٣ رمضان، ٢٤ سبتمبر (أيلول). جُمعت خطب له وطبعت في مجلدين كبيرين، بعنوان: الموسوعة الذهبية في الخطب المنبرية<sup>(٣)</sup>.

(٢) الأسبوع (مصر) ٢٠٠١/١٢/٢٤م، نقلاً عن شبكة غيوم الثقافة (ربيع الأول ١٤٣٢هـ). (٣) وترجمته منه.

محمد عبدالعزيز البتشتي (٠٠٠ - ١٤٢٦هـ = ٠٠٠ - ٢٠٥٥) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالعزيز جعفر (۱۰۰۰ – ۱٤٣٣هـ = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالعزيز حصَّان (۲۴۲ - ۲۶۲ه = ۱۲۶۲ - ۳۰۰۲م)



من مواليد قرية الفرستق بمركز كفر الزيات في مصر، حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وكان كفيفًا، تأثر بقراءة القارئين مصطفى إسماعيل والحصري، فصار هو أيضًا قارئًا مجيدًا، يقرأ في المآتم والمناسبات المختلفة، وكان صاحب مدرسة في فنّ التلاوة وحسن الأداء وجماله وعذوبة صوته، وخاصة في الوقف والابتداء، وقرأ في مساجد الإسكندرية كثيرًا، ثم كان قارئ مسجد الأحمدي بطنطا، والتحق بالإذاعة ليتلو القرآن في الفجر والجمعة ومناسبات أخرى، وسافر إلى كثير من الدول العربية والإسلامية، وخاصة دول الخليج العربي، وتراثه يزيد على عشرة آلاف ساعة.

قدِّمت في تلاوته رسالة دكتوراه تحت عنوان: التصوير النغمى للقرآن الكريم (علم التنغيم)/ محمد العيسوي محمد نحا.-جامعة الملك عبدالعزيز، [١٤١٠هـ]، ٩٩٠م(٤).

(٤) بلابل من السماء ص ٩٣، منتديات أنوار القرآن

#### محمد عبدالعزيز الخمَّاش (١٣٦٨ - ١٤٢٠هـ = ١٩٤٨ - ١٩٩٩م) أديب تربوي.



من مواليد مدينة بغر السبع بفلسطين، انتقل إلى الأردن وحصل من جامعتها على إجازة في اللغة العربية، ثم درَّس، وعمل مديرًا ومشرفًا، ثم تفرَّغ للتجارة، وأصدر بحلة «الشراع» الثقافية، وكان رئيسًا لمركز شباب العقبة، وكا مات.

له: أربع مسرحيات قصيرة، هي الأم (مسرحية).

ومسرحيات أخرى عُرضت على المسرح، منها: أبو محجن يتجول في القدس، سيف عنترة في المزاد، الحجاج يعقد مؤتمرًا صحفيًا. وقصص نشرت في دوريات إسلامية. وله عدد من الأعمال القصصية والمقالات المخطوطة، ومجموع شعري مخطوط كذلك، إضافة إلى قصائد مخطوطة(١).

#### محمد عبدالعزيز داود (۰۰۰ – ۱٤۳٤ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م) عالم داعية أزهري.

من مصر. نال شهادة الماجستير (١٣٩٠ه) فالدكتوراه (٤٠٤ه) من جامعة الأزهر متخصصًا في الثقافة الإسلامية والدعوة، ثم درَّس في الجامعة نفسها، وفي اليمن، وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وواعظًا في القوات المسلحة المصرية.

كتب بحوثًا علمية، ووضع مقرَّرات دراسية للدراسات العليا، وناقش رسائل جامعية، وقدَّم عدة برامج إذاعية.

مصنّفاته: الدعوة الإسلامية في مواجهة المذاهب الفكرية المعاصرة، التبصرة في فقه الخطبة والخطيب، الجمعيات الإسلامية ودورها في نشر الدعوة (ورسالته في الدكتوراه: الجمعيات الإسلامية ودورها في نشر الدعوة خلال القرن الرابع عشر الهجري)، ورسالته في الماجستير: الحرب النفسية في موقعة أحد، المسلمون وقضايا العصر(۱).

محمد بن عبدالعزيز آل سعود (۱۳۲۸ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۹م) أمير من آل سعود.



من أنحال الملك عبدالعزيز الكبار. كان أميرًا على المدينة المنورة. تنازل عن الملك لأخيه الملك فهد.

صدر فيه كتاب: محمد بن عبدالعزيز أمير الأمراء وسليل الملوك: سيرته، تاريخه، حياته/ عبدالرحمن الرويشد. - الرياض: المؤلف، ١٤٢٣هـ.

محمد عبدالعزيز عبدالفتاح (٠٠٠ - بعد ١٩٩٢هـ - بعد ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) جريدة «العلم» المغربية (لسان حزب الاستقلال) ٢٠٠٩/٣/٢

(٢) من ملونته في موقع جامعة أم القرى (إثر وفاته).

الغدب واقا

من المغرب. تلقًى العلم على أساتذة، منهم المدني بن الحسني، واختير أحد أساتذة مدرسة جسوس رغم صغر سنه. ثم كان مسؤولًا عن مجلة «دعوة الحق» الصادرة عن وزارة الأوقاف، وأعطاها كل جهده وعصارة فكره، وكان يكتب افتتاحياتما. شيعت جنازته بالرباط يوم الأربعاء ٢٩ صفر، ٢٥ شباط (فبراير).

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله

(۰۰۰ - ۲۰۰۹ هـ = ۲۰۰۰ - ۲۹)

باحث في الثقافة الإسلامية، محرر صحفى.

له: الماء في الفكر الإسلامي (٤ ج)، المعات الوقف في الفكر الإسلامي (٢ ج)، لغات الرسل وأصول الرسالات: موسى – عيسى – محمد عليهم الصلاة والسلام (مع آخرين) (٣).

#### محمد عبدالعزيز عجمية (۰۰۰ – ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) اقتصادي أكادعي.

والده من أعيان رشيد بمصر. أستاذ وعالم الاقتصاد، عميد كلية التجارة بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية. شيعت جنازته يوم الجمعة ٢٢ ربيع الأول، ٢٥ فبراير. له أعمال عديدة في مجال تخصصه. ومن كتبه المطبوعة: اقتصاديات التجارة الخارجية، التطور الاقتصادي في أوروبا والوطن العربي (٢٠١٥)، التطور الاقتصادي مع دراسة خاصة عن الوطن

<sup>(</sup>۱۳۱ه).

<sup>(</sup>١) معجم البابطين لشعراء العربية.

العربي (بمشاركة محمد محروس إسماعيل، و٣٣٠)، الموارد الاقتصادية (مع السابق، في ٩٩٥)، وبالعنوان السابق للمؤلف وحده في ٢ مج، وبالعنوان السابق وبمشاركة محمد فاتح عقيل في ١٧١ص، النقود والبنوك والتجارة الخارجية (مع صبحي تادرس)، الوجيز في التطور الاقتصادي (مع محمد محروس إسماعيل). ومؤلفات أخرى له مشابحة في (تكملة معجم المؤلفين).



محمد بن عبدالعزيز بن عمار (۱۳۳۲ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالعزيز لحبابي = محمد عزيز الحبابي

محمد عبدالعزيز محمد (١٣٤٣ - ١٤٢٥ ه = ١٩٢٤ - ٢٠٠٤م) طبيب عيون، باحث إسلامي.

ولد في القاهرة (المحروسة)، أستاذ الرمد، رئيس قسم العيون في كلية الطبّ بجامعة الأزهر، عضو جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. توفي يوم الجمعة ٢٤ شعبان، ٨ أكتوبر.

له كتاب علمي رائع وضعه بأسلوب بلاغي - تراثي - معاصر، نال به جائزة الطبّ الأولى في الوطن العربي، هو: التصرف الزين في مناجزة سقم العين.



محمد عبدالعزيز بن محمد علي الربيع الربيع (١٣٤٥ – ١٩٨٧ – ١٩٢٧ ) أديب ناقد تربوي. هذا هــو اسمـه الكـامل، وهــو معروف

بـ«عبدالعزيز الربيع».



ولد في المدينة المنورة، تلقّى تعليمه الثانوي بمكة المكرمة، وحصل على إجازة في اللغة العربية من كلية دار العلوم بالقاهرة، وعلى الدبلوم العالى في التربية وعلم النفس من جامعة الإسكندرية، كما درس في المعهد العالى لفنِّ التمثيل العربي بالقاهرة. وعاد سنة ١٣٧١هـ وعمل مفتشًا لمنطقة المدينة المنورة والشمال. وفي سنة ١٣٧٣هـ أصبح أول مدير تعليم لمنطقة التعليم في المدينة. رأس نادي النهضة الرياضي، ونادي المدينة المنورة الأدبى الذي أنشأه مع بعض رجال التعليم. وبعد دمج نادي المدينة ونادي العقيق في ناد واحد أطلق عليه نادي الأنصار، وانتخب رئيسًا له سنة ١٣٨٥هـ. وشارك في تأسيس الأسرة الأدبية: أسرة الوادي المبارك، التي استمرت قرابة نصف

قرن. وكانت له مكتبة خاصة تعدُّ من أكبر المكتبات، ونشر مقالات كثيرة، وتميّز بالنقد الأدبي، وتحدث من الإذاعة والتلفزيون. وكانت له مكانة في المدينة في مجالي الأدب والتربية. توفي يوم الأحد ٢٩ ربيع الأول، ٢٤ يناير.



عبدالعزيز الربيع (خطه)

ومما كتب فيه: لمحات من حياة الربيع/ محمد صالح البليهشي. – المدينة المنورة: النادي الأدبي، ١٤٠٢هـ، ٣٧٦ص. من أعماله المطبوعة: ذكريات طفل وديع (مذكراته)، رعاية الشباب في الإسلام، مناقشات ومناوشات، كتب ومؤلفون، نصُّ لم يكتمل (وضمنه: أبو لهب شخصية قلقة)، الفنون التعبيرية (لعله لم يطبع)، الخلق الفاضل في الإسلام (بالمشاركة)، التربية والرياضة والشباب. وله ماهي مدرسية ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

(۱) السيرة الذاتية في الأدب السعودي ص٣٦، معجم المطبوعات العربية: المملكة العربية السعودية ١/ ٥٨٨، ٢/ ٢٠ علماء ومفكرون عرفتهم ٢/ ٧٩، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص ٤٥، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١/ ٩٨، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ٣٨٠.

قلت: وخشية الالتباس أذكر أنه غير «محمد عبدالعزيز ربيع» الذي ولد في يازور بفلسطين عام ١٣٥٩هـ، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هيوستن في أمريكا عام ١٣٩٩هـ، وذكر في كتابه «المعونات الأمريكية لإسرائيل» الذي صدر عام ١٤١٠هـ أنه يعمل رئيسًا لمركز الإنماء

#### محمد بن عبدالعزيز بن مهيزع (١٣٢٥ – ١٤٠٣ه = ١٩٠٧ – ١٩٨٣م) عالم قاض.

ولد في حريملاء بالسعودية. درس في الرياض على مفتي السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأخيه عبداللطيف، ولازم الأول، عين قاضيًا في عدة قرى، ثم في المحكمة الكبرى بالرياض. وكانت له مشاركة في التدريس والإفتاء والبحوث والقرارات. توفي بالرياض فحر الأحد ٢٠ ذي القعدة(١).

## محمد عبدالعزيز موافي (۲۰۰۰ – ۱۶۳۱هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م)

أديب ناقد.

من مصر. حصل على الدكتوراه في الأدب من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٩٧ه، ثم كان أستاذ الأدب بالكلية نفسها، ومستشارًا لوزير التعليم، وله مقالات وبحوث ودراسات طويلة في دوريات سعودية. نعي في ١٤ رجب، ٢٦ يونيو.

من مؤلفاته: شعر الفكرة في العصر العباسي، عمر من الأدب: مقالات وبحوث، المسرح الشعري بعد شوقي (أصله دكتوراه، بعنوان: المسرحية الشعرية بعد شوقي)، الشاعر مهدي الجواهري وخصائص فنه (ماجستير).

## محمد بن عبدالعزيز النمي (١٣٦٠ – ١٩٨٥ م) (تكملة معجم المؤلفين)

والتوجيه التربوي في واشنطن.

وخشية التباس مؤلفاتهما أذكر مؤلفات الأخير، وهي: هجرة الكفايات العلمية، الاقتصاد والجتمع، مؤقر جنيف واحتمالات السلام، الوجه الآخر للهزيمة العربية، صنع السياسة الأمريكية والعرب، إسرائيل وجنوب إفريقيا، المعونات الأمريكية لإسرائيل.

(١) علماء نجد خلال ثمانية قرون ٦/ ١١٧، شخصيات في الذاكرة ١/ ١٨٩.

#### محمد بن عبدالعزيز الهليل (١٣٣٢ - ١٤٠٠هـ = ١٩١٣ - ١٩٨٠م)

من العلماء الأدباء، مستشار شرعى. ولد في مدينة الدلم القريبة من الرياض، حفظ القرآن غيبًا، وشرع في طلب العلم على يدي والده، ثم على علماء الرياض. من أبرز مشايخه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وفي مكة محمد عبدالرزاق حمزة، ومحمد العثمان الشاوي، فقد طلب العلم في المسجد الحرام، وتخرَّج في المعهد السعودي سنة ١٣٥٢هـ. ثم درَّس في حلقات المسجد الحرام. وكان له نشاط في الصحف والمحلات والإذاعة. عيّن قاضيًا في عدة مدن، وفي الرياض عين محققًا شرعيًا. ثم انتقل إلى قطر حيث الديوان الأميري. وكان ذا فراسة في الأحكام، إضافة إلى كونه شاعرًا، وقام برحلات للدعوة والإرشاد داخل السعودية وخارجها. توفي في ٢٥ ذي القعدة.

من آثاره: ديوان نفح الأزهار في سجع الأشعار (جمع وترتيب وتحقيق آمنة محمد الحليل)، ديوان زاهي الأزهار في مليح الأشعار (جمع وترتيب آمنة) (المحلد الأول بعنوان: الدر المنتظم في الشعر والنظم، والمحلد الثاني عنوانه: أريج الأزهار في مليح الأشعار)(٢).

#### محمد بن عبدالعلي الحسني الندوي (١٣٥٣ - ١٣٩٩هـ = ١٩٣٤ - ١٩٧٩م)

عالم داعية كاتب.

عُرف بمحمد الحسني.

من الهند. من أسرة علم ومعرفة ووجاهة. أنشأ مجلة «البعث الإسلامي» في لكنو، لسان حال ندوة العلماء باللغة العربية،

(٢) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين / ٢ / ٣٤٥ علماء وقضاة الدلم ١/ ٤٦٠ معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٤٧، شعراء العصر الحديث ١/ ٢٩٢ من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/ ١٥٨٤ تاريخ القضاء والقضاة ٢/ ٨٥٨.

وحلَّى جيدها بافتتاحياته القوية المؤثرة طوال ثلاث وعشرين سنة، فكتب مئات المقالات، وكتب في جريدة «الرائد» الهندية أيضًا تحت عنوان «الأضواء». وهو من تلاميذ العلَّامة أبي الحسن الندوي وابن أخيه، وقال فيه: «هو بمثابة ابني، وفلذة كبدي، وقد نشأ تحت سمعي وبصري.. وكانت القرائن والآثار تدلُّ على أنَّه سيقدِّم كتاباتي ويعلق عليها، ويُعنى بنشر آثاري، ويسجل حوادث حياته ويؤرِّخها.. ولكنه مات في ريعان شبابه»، في ليلة الخميس مات في ريعان شبابه»، في ليلة الخميس



محمد الحسني رأس تحرير مجلة البعث الإسلامي

ومن تآليفه التي ذكرها: الإسلام الممتحن، تناقض تحار فيه العيون وتطابق يُسَرُّ به المؤمنون، العالم الإسلامي بين التبعية والذاتية، مصر تتنفس، إلى القيادة العالمية، المنهج الإسلامي السليم (٣).

محمد عبدالغني الجمسي (۱۳٤٠ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۳م) قائد عسكري وزير.

(٢) الجنمع ع ٤٥٨ (١٣٩٩/١٢/٢٣هـ) ص٢٣، البعث الإسلامي ع ١ (رمضان ١٣٩٩هـ)، ومقدمة كتابه الأخير.



ولد في قرية البناتون بمحافظة المنوفية. تخرج في الأكاديمية العليا العسكرية، التحق ببعثة مدرعات في أكاديمية فرونز بالاتحاد السوفياتي، وعين رئيسًا لأركان حرب الجيش الثاني عام ١٩٦٧م، ونائبًا لمدير المخابرات الحربية، ثم وزيرًا للحربية، وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، ثم قائدًا عامًا للجبهات العربية الثلاث عام ١٩٧٥م، ومثل مصر في الهيئة العامة للتصنيع، وعين مستشارًا عسكريًا للرئيس، ورقي إلى رتبة مشير، لكن السادات لم يرض عنه فأبعده، ثم رأس مجلس نادي هليوبوليس [الرياضي]، وأغزم في الانتخابات التالية.

له مذكرات مطبوعة بعنوان: مذكرات الجمسي: حرب أكتوبر، يوميات حرب أكتوبر (لعله السابق؟)(١).

**محمد عبدالغني حسن** (١٣٢٥ – ١٤٠٥ = ١٩٠٧ – ١٩٨٥م) أديب كاتب ناقد.



(۱) الشرق الأوسط ۱٤٥٤/٤/هم، الحياة ع ١٤٥٤٧ (٢٣/١١/١٧) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٢٦، الموسوعة السياسية والعسكرية ٣/ ٩٧٢، وجوه عربية وإسلامية ص١١٥٠.

ولد في المنصورة بمصر، حصل على إجازة من كلية دار العلوم، وإجازة في الفرنسية. عمل في سلك التدريس، وأستاذًا بالمعهد العالى للتمثيل، وأستاذًا بكلية الشرطة، ومديرًا عامًا لمؤسَّسة المطبوعات الحديثة، ثم مديرًا للنشر بوزارة الثقافة، ومديرًا للنشر بدار القلم، وكان عضوًا بمجمع اللغة العربية. وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في فن التراجم والسير. ولُقب بشاعر الأهرام لنشره معظم قصائده فيها. وألقى عددًا من الحاضرات في المراكز الثقافية بتكليف من الحكومة، وشارك في مهرجانات ولجان وجمعيات أدبية. كما شارك في تحرير عدد من المحلات منها: المقتطف، البلاغ الأسبوعي، الثقافة، الهلال، الأديب، المعرفة السعودية، المعرفة الدمشقية، قافلة الزيت... وتولَّى رئاسة تحرير مجلة (الناشر المصري) ومجلة (بريد الكتَّاب). توفي في ٢ جمادي الأولى، ٢٣ يناير.



أعلاه خط عمر فروخ على كتاب له، وأدناه خط محمد عبدالغنى حسن

كُتب في شعره رسالة علمية عنوانها: محمد عبدالغني حسن: حياته وشعره/ سراج محمد مرسي (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر، ٩٠٤ ه).

ومن عناوين كتبه: الشعر العربي في المهجر، الخطب والمواعظ، الفلاح في الأدب العربي، دراسات في الأدب العربي والتاريخ، حياة

مي، عبدالله فكري: حياته وعصره، تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي (تحقيق)، غرائب الرحلات، القرآن بين الحقيقة والمجاز والإعجاز، آمنة بنت وهب، خديجة بنت خويلد.

وله من الشعر: وراء الأفق، من نبع الحياة، من وحي النبوة، ماض من العمر. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد عبدالغني السيد (١٣٥٠ - ١٣٥٠ه = ١٩٣١ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالفتاح = محمد محمد عبدالفتاح محمد

محمد عبدالفتاح إبراهيم (۱۳٤٠ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۲م)

اقتصادي وزير.

ولد في الخرطوم، تعلم في مصر، وأجيز في التجارة من جامعة القاهرة. تدرج في وظائف البنوك حتى أصبح مديرًا للبنك المركزي، وأسهم في إنشاء البنوك الجديدة في إطار سياسة الانفتاح في السبعينات الميلادية. صار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، ثم نائبًا لرئيس الوزراء، وعضو مجلس الشورى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.



محمد عبدالفتاح إبراهيم (توقيعه كما بدا على عملة مصرية)

 (۲) الأهرام ۱۹۸/۲/۳ (م، الفيصل ع ۹۶ (ربيع الآخر ۱٤۰۵هـ)، وع ۱۰۰ (ربيع الأول ۱٤٠٥هـ) ص۱۵، مفكرون وأدباء من خلال آثارهم ص۲۳۳، التراث الجمعي ص۲۱۱.

ولهذا الاسم الثلاثي مؤلفات كثيرة لم أوردها خشية الزلل، فالمصدران الموثق منهما ترجمته لم تورد له أي أثر علمي، ووقفت على هذا الاسم ومن حده محمد، وآخر حده علي (١).

محمد عبدالفتاح البنهاوي (۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالفتاح حسن (۱۳٤٣ - ۱۹۲٤ه = ۱۹۲۴ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالفتاح الشاذلي (١٣٦٨ - ١٣٩٩ه = ١٩٤٨ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد عبدالفتاح شریف** (۱۳۲۷ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۰۹ – ۲۰۰۲م) داعیة قیادی مجاهد.



ولد في قرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة. حصل على دبلوم المساحة، وعمل مهندسًا في هيئة المساحة بدمنهور. التقى بالإمام حسن البنا أوائل سنة ١٣٦٠هـ، واعتبر من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، ودعا بعزيمة وصبر، وصار مسؤولًا عن الجماعة في دمنهور، وطاف البلاد وبشًر بما آمن به. اعتُقل أربع مرات، ومكث في السجن الحربي سنتين، وبعدها حكم عليه بالسجن المؤبّد،

 (١) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٢٤، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٦٦. وصورة العملة من منتدى بلاد الشام للعملات والطوابع القديمة.

وتمَّ ترحيله إلى ليمان طره، ليقضى فيها (۱۰) سنوات، وفي عام ۱٤٠١هـ اعتقل (١٢) شهرًا، وأُعيد اعتقاله عام ١٤١٥هـ، وأحيل للمحكمة العسكرية وعمره (٨٩) عامًا، ثم أُفرج عنه لضعف صحته وكبر سنه. وكان أحد مؤسّسي تنظيم (١٩٦٥)، وصاحب فكرته الشهيد سيد قطب، وكان هو الأمير الفعلى، ويقوده ظاهرًا الوزير عبدالعزيز على. وقد فُتن في دينه وعذِّب ألوان العذاب، من كرابيج وتعليق وتحريق بالأسياخ ونهش كلاب، وكان للإخوان يوم في الأسبوع ينكل بأحدهم تنكيلًا شديدًا ويسومونه سوء العذاب، والمترجم له كان أحدهم، ويُزاد له في التنكيل لأنه من كبار الإخوان. وكان ذا همة وعبادة وخشية، وشهد له زملاؤه في السجن أنه كان ينام بعد العشاء، ويقوم في منتصف الليل، يصلى ويتعبد الله حتى طلوع الفجر، صيفًا وشتاء، وماكان ينافسه في هذا الخير أحد، وقد تجاوز الستين. وواصل دعوته رحمه الله طوال سنوات عمره من غير ملل، داخل الأسوار وخارجها، حتى وفاته يوم الثلاثاء ٣ ربيع الأول، ١٤ أيار (مايو). وكتب مذكرات لم تنشر (٢).

محمد عبدالفتاح علم الدين (١٣١٩ - ١٤١٦ه = ١٩٠١ - ١٩٩٥م) أديب وكاتب إسلامي.



(۲) مما كتبه علاء ممدوح أبو بكر في ويكيبيديا الإخوان المسلمون (رحب ۱۵۰۲هـ)، المجتمع ع ۱۵۰۲
 (۳/۲/۲/۱۳) ص٥٥٠.

من مواليد القاهرة، تخرَّج في دار العلوم العليا، ورباه حدُّه لوالدته، وكان من علماء الأزهر وشيخ طريقة، درَّس في معهد الإسكندرية الديني، ثم استقرَّ في القاهرة مفتش دائرة بالمنطقة الشمالية التعليمية. وكان عضوًا في الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي، واشترك في تأسيس عدد من الجمعيات الخيرية، وله مقالات في مجلة «الوعي الإسلامي»، وقصائد فيها وفي غيرها.

وله عدد من المؤلفات، منها: حلاوة الإيمان، شجرة الإسلام، الدعاء في القرآن والسنة المطهرة، الإسلام في معركتي البناء والنصر، التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين، من وحي الثورة (شعر)، ومجموع شعري آخر مخطوط (٣).

محمد بن عبدالفتاح عودة (۱۳۳۹ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۲م) کاتب ومحرر صحفي. عُرف بـ«محمد عودة».



من مصر. عمل في صحافتها (٢٠) عامًا، في روز اليوسف، والمساء، ودار الهلال، والزمان، وإذاعة الهند، ورأس تحرير صحيفة الأهالي الناطقة بلسان حزب التجمع (اليسارية)، وأسهم في تأسيس جريدة العربي الناطقة بلسان الحزب الناصري. حصل على جائزة تقديرية من نقابة الصحفيين تمنح لأهم الشخصيات الصحفية والنقابية.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

دافع عن جمال عبدالناصر في كتاباته دفاعًا مستميتًا، وفلسف «النكسة» ليبرئه منها! مات يوم الأربعاء ٢٥ رمضان، ١٨ تشرين الأول (أكتوبر).

صدر فيه كتاب: في حضرة محمد عودة. وله كتب، مثل: أحمد عرابي: قصة ثورة، الصين الشعبية، الطريق إلى صنعاء، ثورة العراق، كيف سقطت الملكية في مصر: فاروق بداية ونهاية، النكسة: من المسؤول عنها (مع عبدالله إمام)، ميلاد ثورة، ليبراليون وشموليون، باشوات وقصص أخرى، الصين، قصة السوفيت مع مصر: حوار مع سيد مرعى وآخرين (أجرى الحوار معه فيليب جلاب وسعد كامل)(١).

محمد عبدالفتاح القصاص (+371-7731 = 1791-71.79) عالم بيئة.



ولادته في برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ في مصر. حصل على الماجستير في علوم البيئة النباتية من كلية العلوم بجامعة القاهرة، ودكتوراه الفلسفة في التخصص نفسه من جامعة كمبردج ببريطانيا، ثم كان أستاذ النبات التطبيقي في كلية العلوم، وأسهم في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البيئة، مثل مشروع حماية البحر الأحمر من التلوث وموارده من التدهور، كما أسهم في برامج علمية دولية في محالات البيئة، منها برنامج اليونسكو لدراسات الأراضى الحافة، وبرامج اللجنة الدولية لمسائل البيئة، وكان رئيس الاتحاد الدولي

(١) الأهرام ع ٤٣٧٨١ (٢٦/٩/٢٦ه).

(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية (جـ ٢).

لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، وعضو الجمع اللغوي، وعضو مجلس الشورى، مثَّل مصر في مؤتمرات دولية، وقدم أبحاثًا في محال حياة النبات في الصحاري والكساء النباتي وظروف البيئة الصحراوية، ونال أوسمة وجوائز. توفي يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الآخر، ٢٠ مارس.

وله من الكتب: التصحر: تدهور الأراضي في المناطق الجافة، دراسات في البيئة الذاتية لنبات القرمل (ماجستير)، النيل في خطر، خطى في القرن العشرين وما بعده (ذکریاته)<sup>(۲)</sup>.

محمد عبدالفتاح الكاشف (۱۳۵۹ - ۱۹۲۰هـ = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۹م) تربوي وكاتب صحفي.



ولد في قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ في مصر. نال شهادة مدرسة المعلمين بدمنهور، وعمل مدرسًا ومديرًا. وكان عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، وعضوًا في اللجان الشعبية لفضِّ المنازعات التي شكلها جمال عبدالناصر، وكان عاشقًا للقراءة، لا يملُّها، رأس رابطة قراء جريدة الجمهورية لمدة طويلة، وكتب مقالات كثيرة في الصحف طرح فيها آراءه السياسية والاجتماعية وخاصة المتعلقة بالتعليم، ووصل عدد مقالاته إلى أكثر من (٤٠٠٠) مقال متنوع، ومدونة في ٢٥ بحلدًا. توفي

يوم الاثنين ٢٠ ذي الحجة، ٧ ديسمبر. وله رواية بعنوان: شموع لا تحترق(٣).

## محمد عبدالفتاح هدارة (۰۰۰ – بعد ۱۳۹۰ه؟ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۷۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالقادر بافقيه (٧٤٧١ - ٣٢٤١ه = ٨٢١١ - ٢٠٠٢م) مؤرخ وآثاري وطني وزير.



ويرد باسم «محمد عبدالقادر فقيه». من مواليد مدينة الشحر باليمن، انتقلت الأسرة إلى المكلاً. ختم القرآن الكريم، واستأنس بالمحالس الأدبية، وتلقّى تعليمه الجامعي بالسودان، ونال شهادة الدكتوراه في تاريخ اليمن من جامعة السوربون بباريس. عاد وعمل في التربية والتعليم، حتى كان وزيرًا للمعارف، وبعد الاستقلال كان أول وزير للتربية والتعليم، ثم كان سفيرًا في كلِّ من مصر وفرنسا، ومندوبًا دائمًا لدى اليونسكو. وبعد الوحدة اليمنية أشهر انضمامه إلى حزب المنبر الإسلامي، وأصبح العضو المؤسّس الثالث إلى جانب عمر طرموم وفيصل بن شملان. كما عمل رئيسًا للهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات، وأسهم في محال التعليم والآثار والنقوش اليمنية القديمة، واعتبر من أشهر المؤرخين في تاريخ اليمن القديم. وتولَّى إصدار ورئاسة تحرير مجلة ريدان،

(٣) موقع أبناء شمباس عمير ٢٠٠٩/٣/١٧م.

وراسل عدة مجلات، وكتب الشعر والقصة والمقالة النقدية. مات في ٧ جمادى الآخرة، ١٦ أغسطس.

وله من الكتب: تاريخ اليمن القليم، المستشرقون وآثار اليمن، آثار ونقوش العقلة، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، العربية السعيدة، تاريخ اليمن وتوحيدها في التاريخ (رسالته في الدكتوراه بالفرنسية)، صاروخ إلى القرن العشرين (جمع فيه كلَّ مقالاته التي نشرها في الصحف الحضرمية)(١).

#### محمد عبدالقادر بامطرف (۱۳۳۳ – ۱۶۰۸ه = ۱۹۱۵ – ۱۹۸۸م) کاتب باحث، أدیب ناقد.



ولد في الشحر باليمن. درس الثانوية في عدن. حصل على شهادة الدراسة التجارية بغرفة التجارة في لندن. تلقًى دورة في الاختزال والطباعة السريعة والترجمة في جامعة كامبردج. قام بفهرسة المكتبة الشعبية عند تأسيسها. تفرغ للتأليف منذ عام ١٣٨٣ه حتى وفاته بالمكلا في ١٧ ذي القعدة، أول حزيران.

له عشرات الكتب المطبوعة والمخطوطة في التاريخ والدراسات الأدبية والنقدية، والعديد من المسرحيات والقصص القصيرة،

(۱) موسوعة الألقاب اليمنية ٥/ ١٥٥، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٦٢٣/٢، موسوعة الأعلام للشميري، حسر الوجدان ص ٤٧٤، الشرق الأوسط ع ٨٦٦٤ م. (٩/٦/٣٦٩). وفي مصدر أو أكثر أن وفاته في ١٨ جمادى الآخرة، ٢٦ أغسطس). وهو غير شاعر من السعودية باسم (محمد عبدالقادر فقيه، الآتي).

من مثل: المتنبي المفترى عليه، تاريخ حزيرة سقطرى، الرفيق النافع على درب منظومتي الملاح باطايع، المعلم عبدالحق الشاعر الشعبي الأول، ملاحظات على ما الإقطاعيون كانوا هنا، الهجرة اليمنية، شخصيات لا تنسى، تأريخ التاريخ، الميزان: دراسة لأوزان الشعر الشعبي، الأمثال الشعبية، التراث وصناعة الشعر، الشهداء السبعة، الشعر الشعبي، الجامع: المسهداء السبعة، الشعر الشعبي، الجامع: حامع شمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم (٤ ج في ١ مج)(٢).

## محمد عبدالقادر الحشاني (۱۳۸۲ – ۱۶۳۰هـ = ۱۹۹۲ – ۲۰۰۹م)

ولادته بمدينة بنغازي، تخرَّج في جامعة قاريونس متخصصًا في الفيزياء والفلك، ثم التحق بمحطة أرصاد مطار بنينا الدولة، ثم بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وقد أسهم في حساب مواقيت الصلاة بليبيا وصار معمولًا به في كافة المساجد، والتقويم الفلكي للشهور القمرية الذي يصدر سنويًا عن المركز المذكور، وكان عضوًا في لجنة التقويم القمري الموحَّد على مستوى العالم بالرباط. توفي يوم السبت مستوى العالم بالرباط. توفي يوم السبت

له كتب وبحوث من أهمها: التطبيقات العامة لعناصر مدار الشمس، عناصر مدار القمر، المعجم والمسرد الفلكي المصور (إنجليزي، عربي)، إعادة النظر في مواقيت الصلاة بالجماهيرية (٢).

محمد بن عبدالقادر الحكيم (١٣٢٣ - ١٤٠٠ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٠م) خطيب حماسي، قاض، مفت.



ولد في حلب، تخرَّج في المدرسة الخسروية، من شيوخه أحمد الكردي، وأحمد الزرقا، وراغب الطباح، وقرأ على بعض شيوخ الأزهر، ودرس الحقوق، قاضى المحكمة الشرعية بحلب، مستشار في محكمة الجنايات بما، خطيب في الجامع الأموي، رئيس رابطة علماء المسلمين في حلب، رئيس جمعية البرّ والأخلاق، وعدة جمعيات تخصُّ المعاهد العلمية، عضو في مجلس الإفتاء الأعلى بدمشق، عيِّن مفتيًا لحلب سنة ١٣٨٧ه. انتمى إلى الحزب الوطني سنة ١٣٦٧هـ وترك العمل السياسي في السنة نفسها، شارك في عدد من المؤتمرات الإسلامية في الدول العربية والأجنبية، وكان يخطب خطبًا وطنية فيلهب حماس الجماهير. توفي يوم الخميس ٢١ ذي الحجة، ٣٠ تشرين الأول.

من تصانيفه: شرح رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده، تفسير جزء عمّ وجزء تبارك، شرح المختصر، دلائل الإعجاز للجرجاني، مختصر في البلاغة للأستاذ فخر الحنيف().

(٣) موقع المنارة للإعلام ٢٠٠٩/٧/١٧م.

(٤) مئة أوائل من حلب ١/ ٣٥٥، موسوعة الدعاة والأئمة والخطباء في حلب ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) وترجمته من غلاف هذا الكتاب، إدام القوت ص١٤٦، موسوعة الألقاب اليمنية ٦/ ٤٨٨، موقع «صنعاء عاصمة الثقافة العربية ٢٠٠٤».

#### محمد عبدالقادر السويدي (١٣٥٥ - ١٤٣١ه = ١٩٣٦ - ٢٠١٠م) عالم احتماع.



من مواليد الأغواط بالجزائر. انضم إلى المغرب جمعية العلماء المسلمين، انتقل إلى المغرب عام ١٣٨٠ه، ومنها إلى الكويت، وحصل على إجازة في الأدب من جامعة بغداد، والماحستير والدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، ترأس أول وفد ثقافي جزائري زار القاهرة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ثم كان أستادًا بجامعة الجزائر، وبالمركز العربي للدراسات العربية بالرياض، وبجامعة قطر، وشارك في مؤتمرات.

من تآليفه: علم الاجتماع السياسي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، مفاهيم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته، بدو الطوارق بين الثوابت والتغير: دراسة سوسيوأنثروبولوجية في التغير الاجتماعي التي كانت بعنوان: التخطيط والتغير الاجتماعي في مجتمع الطوارق: دراسة أنثروبولوجية على واحة تامراست بالصحراء الجزائرية)، آثار التسيير الذاتي في التنمية الجزائرية)، آثار التسيير الذاتي في التنمية متيجة بالجزائر (ماجستير)، محاضرات في متيجة بالجزائر (ماجستير)، محاضرات في الثقافة والمجتمع (۱).

(۱) موقع SIDIELHADjAISSA.COM (محرم ۲۳۶۱هـ)،

#### محمد عبدالقادر الصبّان (۱۳۲۰ – ۱۲۱۹ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۹م) أديب تربوي حزبي.



ولد في مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت، درس في المعهد العلمي بمدينة غيل باوزير، وحصل على دبلوم في محاسبة الشركات، وآخر في الصحافة، ثم عمل في عدة وظائف، فكان مدرسًا، ورئيسًا للمجلس البلدي في سيؤون، ومحاميًا، ورئيسًا ومؤسّسًا لفرع المركز اليمني للأبحاث الثقافية والآثار ولمتاحف في سيؤون، كما أسّس مجلة (زهرة الشباب) ورأس تحريرها. وشارك في تأسيس الشباب) ورأس تحريرها. وشارك في تأسيس وكان عضوًا في حزب الاتحاد الوطني، وتولًى سكرتارية الحزب بسيؤون. توفي يوم السبت سكرتارية الحزب بسيؤون. توفي يوم السبت

بلغت مؤلفاته (٨٠) كتابًا، طبع له منها: الشعر الشعبي: مع المزارعين في الذكرى العشرينية لثورة ١٤ أكتوبر الخالدة، في ربيع العمر (شعر)، لحة عن حياة البادية، الحركة الأدبية في حضرموت، الدان في حضرموت، ويارات وعادات (قبر نبي الله هود)، تعريفات تاريخية عن وادي حضرموت. وله أبحاث وكتب لم تنشر، مثل: بترول الصحراء بحضرموت، المخطوطات والتراث والمتاحف، دليل متحف العادات والتقاليد والمتاعر حضرموت في القرن العاشر للهجرة، شاعر حضرموت في القرن العاشر للهجرة، مسائل العهدة، الطرق الحكمية في السياسة

الشرعية (لعله تحقيق؟)، واقع حضرموت السياسي.

ولعل مما هو مخطوط له أيضًا: المشرع الروي في مناقب بني علوي، الترجمان في مناقب آل الصبان(٢).

محمد عبدالقادر فقيه = محمد عبدالقادر بافقيه

محمد عبدالقادر فقیه (۱۳۳۸ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۹م) ثقافی شاعر.



ولد في مكة المكرمة، وتلقّى تعليمه عدارسها الابتدائية. عمل مديرًا لإدارة مراقبة المطبوعات بمكة حتى إحالته على التقاعد. مارس الأدب وشارك في الحياة الثقافية، ونشر بعض نتاجه في الصحف الحلية ومحلاتها، وسكن جدة. توفي يوم الجمعة ٢٤ ذي الحجة، ١١ ديسمبر. ومماكتب فيه وفي تجربته الشعرية:

الذاتية في شعر محمد عبدالقادر فقيه / محمد عبدالله آل سلطان الأسمري.

الغربة في شعر الأستاذ محمد عبدالقادر فقيه: دراسة تركيبية دلالية/ سلوى محمد

له ديوان: أطياف من الماضي (١١٥)، والأعمال الشعرية الكاملة (٢٩٤ص) وهذا

(٢) موسوعة الألقاب اليمنية ٣/ ٢١٠، الملتقى الثقافي الخضرمي (استفيد منه في ربيع الأول ١٤٣٢هـ).

في عام ١٤٢٤ه، وسبق أن صدرت له المحموعة الشعرية الكاملة عام ١٤١٤هـ (۹۳۰ص)(۱).

محمد عبدالقادر كرف (PTT1 - P.31a = . 181 - PAP19) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالقادر المبارك (1771 - 7.31 = 7181 - 71819) مفكر إسلامي وداعية وزير.



ولد في دمشق. وأصل أسرته من الجزائر، هاجر منها والد جده إثر الاحتلال الفرنسى لها. درس العلوم الدينية، وتابع دراسته النظامية بدمشق، درس الحقوق والآداب بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في الآداب من جامعة السوربون بباريس، والدبلوم في علم الاجتماع والأخلاق، وهناك اطلع على الثقافة الغربية وعرف كبار المفكرين في الغرب، عرفه المستشرق الفرنسى (جاك بيرك) وقال عنه بأنه صاحب «مدرسة فكرية إسلامية جديدة تنطلق من الإسلام ذاتًا». عمل مدرسًا للأدب العربي في المدارس الثانوية بدمشق، مفتشًا عامًا للغة والدين، ثم محاضرًا في كلية الآداب بجامعة دمشق، ثم أستاذًا في كلية الشريعة وعميدًا لها، وأستاذًا ورئيسًا لشعبة

(١) الأربعاء (ملحق صحيفة المدينة) ١٤٢٢/١١/٢٢هـ، و ٢/٤/١٤ ١هـ، موسوعة الشخصيات السعودية ص٤٦٣٠ معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١١٩. وهو غير محمد عبدالقادر بافقيه (سبق).

الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان، ثم رئيسًا لقسم الشريعة بكلية الشريعة بمكة المكرمة، ومستشارًا لجامعة الملك عبدالعزيز، وأستاذًا في الجامعة الأردنية حتى تاريخ وفاته. وغُرف بنشاطه السياسي كذلك، فكان نائبًا عن مدينة دمشق عام ١٣٦٧ه، ثم وزيرًا للأشغال العامة والمواصلات، فوزيرًا للزراعة عام ١٣٦٩هـ، وعاد إلى مجلس النواب. وهو من مؤسّسي جماعة الإخوان المسلمين بسورية، وكان المرشح عنهم في الانتخابات النيابية، ثم استقال عن الجماعة سنة ١٣٧٣هـ. وكان ممن دعا إلى «النظرية الاشتراكية الإسلامية» يومذاك. وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية والعالمية، وأسهم في وضع عدد من المخطَّطات التعليمية والجامعية في البلاد العربية، فكان أول من أضاف مادتي «نظام الإسلام» و «حاضر العالم الإسلامي» في الدراسات الجامعية. وتنوعت آثاره بين اللغة والأدب، والإسلاميات، والدراسات الاجتماعية، وقد خلَّف مجموعة من الكتب والرسائل النافعة التي عالجت أهم قضايا المسلمين، وواقعهم، إضافة إلى مقالات ودراسات نشرت في كثير من الجلات الإسلامية العلمية، وكان آخر مقال له في محلة «الأمة» الصادرة في دولة قطر وموضوعها: «مفهوم الأمة بين النظريات الاجتماعية والتصور الإسلامي». وهو من أجود المقالات في موضوعه. توفي في زيارة له إلى المدينة المنورة يوم الخميس ٧ صفر، الموافق ٣ كانون الأول (ديسمبر)، وهو في طريقه إلى الطبيب مع أحد إخوانه، بعد وقت قصير من عبارة قالها وهو يمرُّ من أمام مقبرة البقيع: «هنيئًا لمن يُدفن في البقيع»، ودفن هناك!

وقد رثاه الشاعر الإسلامي ضياء الدين الصابوني بقصيدة قال فيها: أبكى الشمائل والفضائل والنهى

أبكى الأخوة والوداد الأكملا

فلقد عرفتك مخلصاً متواضعًا ولقدد عرفتك في المكارم أوّلا ما مات من ترك المفاخر بعده أبدًا ولا نال العلا من أهملا راضَ الصعابَ بممَّة جبارة وحلاله مُرُّ الحياة وما حَلا لا راعنا فيك الزمان فأنتم أمل الشباب إذا القضاء تنزُّلا فاهنأ أخى بجيرة محمودة جُعلت لكم جنات عدن منزلا



محمد المبارك (خطه وتوقيعه)

وصدر فيه كتاب: الداعية محمد المبارك/ عبدالله الطنطاوي، ١٤٠٦هـ.

ورسالة علمية: إسلامية المعرفة عند محمد

المبارك/ وجدة بغول (رسالة ماجستير -جامعة الأمير عبدالقادر، ١٤٢٥هـ). تآليفه: سلسلة نظام الإسلام (صدر منها: العقيدة والعبادة، الاقتصاد، الحكم والدولة)، المحتمع الإسلامي المعاصر، الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية، آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في الجال الاقتصادي، دراسة أدبية لنصوص من القرآن، نحو إنسانية سعيدة، عبقرية اللغة العربية، الأمَّة العربية في معركة تحقيق الذات، العقيدة في القرآن الكريم، ذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد، نحو وعى إسلامي جديد، المشكلة الثقافية في صفة (الكلي) لشغفه الصوفي وعنايته بعلم

وله كتب مطبوعة، منها: البيان: النهر

الأول، مناهل المعارف (من الأدب

الإسلامي الصوفي)، الأبراج والنجوم، ديوان

محمد (الفاضل) بن عبدالكريم

القائيني

(2.71 -0.21 = 7.41 -04 14)

(تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالكريم الوافي (١٣٥٥ - ١٤٣٢هـ = ١٩٣٦ - ٢٠١١م)

ولادته في المرج بالجبل الأخضر في ليبيا، درس المرحلة الثانوية في بنغازي، ولما كان من

العشر الأوائل قُبل مع مجموعة من الطلبة

بكلية الآداب في الجامعة الليبية، وتخرَّج في قسم الفلسفة، أكمل دراسته في جامعة السوربون بباريس، ونال الدكتوراه في التاريخ

بالفرنسية، ثم عمل مستشارًا ثقافيًا لليبيا

بفرنسا، ومندوبًا مقيمًا لبلاده في منظمة

اليونسكو، ومثَّلها في مؤتمرات علمية، ثم

درَّس في الجامعة بطرابلس وبنغازي، وأشرف

على رسائل علمية، وانصرف إلى العلم

وطلبة العلم ولم يتجاوزه. توفي يوم الثلاثاء

الأول من شهر شوال، ٣٠ أغسطس.

الفلك. وتُوفي بالقاهرة.

 $(4)^{(3)}$ .

باحث في التاريخ.

العالم الإسلامي، جذور الأزمة في المحتمع الإسلامي، الإسلام والفكر العلمي، نظرة الإسلام العامة إلى الوجود وأثرها في الحضارة. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

## محمد عبدالقادر بن محمد الأمين كادنات

(7371 - · 731a = 3781 - 88819) عالم وأديب متصوِّف.

ولد في منطقة إينشيري بموريتانيا، تعلم أنواع العلوم الشرعية واللغوية والأدبية على والده وآخرين، ثم درَّس معه، وتولَّى التدريس بعد وفاته في المحضرة. وتوفي بنواكشوط.

له عدد من المصنفات في التوحيد والفقه والسيرة والتصوف، منها: التبيين على الواضح المبين، التحفة الجليلة على الوسيلة، الشرح الجميل لنصِّ خليل، الناشر على معنى ابن عاشر، النبذة الفريدة على العقيدة، مجموع شعري (خ)(٢).

## محمد عبدالقادر المملوك ( . . . - 07 \$ / & = . . . - 0 . . . . ) معلِّم قرآن جليل.

(١) المسلمون (١/١/١/١م) وفيها آخر لقاء معه، رسائل الأعلام ص١٢١، وفيه ورد أنه «محمد المبارك بن عبدالقادر بن محمد المبارك»، البعث الإسلامي مج ٢٦ ع ۷ ص ۹۸، ومج ٤٠ ع ١٠ (١٤١٦هـ) ص٨٠، موسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٥٢١، حصول التهاني ٢/ ٤٤٤، الفيصل ع ٥٨ (ربيع الآخر ١٤٠٢هـ)، وع ٦٢ (شعبان ١٤٠٢هـ) ص٧١، علماء ومفكرون عرفتهم ٢٢٩/١، ٣/ ٣٣٧، أعلام القرن الرابع عشر الهجري/ أنور الجندي ص٤٥٣، ، وتاريخ علماء دمشق ٣/ ٤٢١، وترجمة له في كتابه «بين الثقافتين الغربية والإسلامية» الصادر عن دار الفكر عام ١٤٠٠هـ، ودراسة في فكره في كتاب: حقيقة الفكر الإسلامي/ عبدالرحمن بن زيد الزنيدي. - الرياض: دار المسلم، ١٤١٥هـ، ص٢١٣ – ٢٢٧.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



من طرابلس الشام، أمضى ستين عامًا يعلُّم الناشئة القرآن الكريم، في مساجد طرابلس: المنصوري الكبير، وجامع المعلق، وجامع الطحام، وجامع العطار، ومحمود بك، والقرطاوية، وغيرها... كان يخصِّص لكلِّ مسجد بعد صلاة العصر أو المغرب وقتًا لتعليم القرآن والتجويد ومصطلحاته بطريقة تحذب إليه مختلف الأعمار والثقافات، وصار كثير منهم علماء وأصحاب مناصب. رحمه الله <sup>(۳)</sup>.

#### محمد عبدالقوي النجار (F371 - 3.31a = Y781 - 3A81a) متصوف منجم.



ولد في قرية فرسيس بمحافظة الشرقية في مصر. حصل على الابتدائية من المعهد الديني، وثقف نفسه، ثم عمل في التجارة، إلى جانب عمله منجمًا بجريدة المساء القاهرية، وكان له باب بعنوان «نجمك الليلة» الذي ظلّ يكتبه عشر سنوات، وأسَّس جمعية صفوة أولى الألباب، وكان يوقع قصائده بعبارة: خادم صفوة أولى الألباب (يعني آل البيت). كما لحقته

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٣) التقوى ع ١٤٢ (ذو الحجة ١٤٢٥هـ) ص٤٤.



محمد عبدالكريم الوافى (خطه وتوقيعه)

وقد ألف وحقق وترجم كتبًا، منها: الطريق إلى لوزان، يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية على مصر، منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب، الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي، من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا، الإغريق في برقة: الأسطورة والتاريخ، الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، برقة في العصر الهلينستي من العهد الجمهوري حتى العسط (۱).

#### **محمد عبداللطيف دراز** (۱۳۰۸ – ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۰ – ۱۹۷۷م) من علماء الأزهر. سياسي مكافح.



ولد في قرية محلة دياي بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن في قريته، ودرس في

(١) مما كتبه (ابن البادية) في منتديات عيت أرفاد التميمي
 في ٢٠١١/٩/٢٢م، وصورته وخطه من مقال كتبه سالم
 الكبتي في موقع (المأنوس) في ٢٠١٢/٨/٣٠م.

معهد الإسكندرية الديني، حصل على شهادة العالمية، وشارك في مظاهرات، وانتخب عضوًا بمجلس النواب عام ١٣٦٥هـ، وتصدَّى لمشروع قانون يقيد من حرية الصحافة. بعد ثورة يوليو عُيِّن وكيلًا للأزهر عام ١٣٧٢هـ، وهو أحد مؤسّسي جمعية الشبان المسلمين، ومن تلاميذ الشيخ أحمد الباقوري. عُرف عنه كفاحه وبطولته في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في ساحة الأزهر، وكان أول من رفع شعار الهلال مع الصليب أثناء ثورة ١٩١٩م لتحقيق الوحدة الوطنية. واعتقل، وأبعد عن القاهرة أكثر من مرة. وقد بدأ حياته السياسية عام ١٩١٠م بالحزب الوطني القليم، حيث كان وثيق الصلة بالزعيم محمد فريد، وكوَّن جماعة الكفاح لتحرير الشعوب الإسلامية، التي ضمَّت العديد من زعماء الثورات في مختلف البلدان العربية، مثل رشيد عالى الكيلاني، وأحمد بن بيلا، وأمين الحسيني، وعبدالكريم الخطابي. وقد تولَّى منصب حكمدار القاهرة إلى جانب عمله قائدًا للحرس الوطني الذي أنشأته ثورة ١٩١٩، وظل مرتبطًا ومتحمسًا للحزب الوطني القديم حتى بعد الاستقلال، وخاصم الأحزاب والزعماء لأجل ذلك(٢)!

محمد عبداللطيف أبو صوفة (۱۳۲۰ – ۱۲۱۹ه = ۱۹۶۱ – ۱۹۹۸م) کاتب، ناقد، أديب إسلامي.



(٢) مائة شخصية مصرية وشخصية ص٤٤٢، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٢٥. ورسمه من الموسوعة الحرة.

ولد في عمّان. أتم تعليمه الثانوي في كلية الحسين، عمل موظفًا في أمانة مدينة عمّان أكثر من (٣٠) عامًا. شارك في عضوية عدد من الهيئات العلمية والأدبية، منها: رابطة العلوم الإسلامية، ورابطة الكتّاب الأردنيين، ورابطة الأدب الحديث في القاهرة. كتب في الصحف الأردنية والنقدية وغيرهما، وقد عمل محررًا أدبيًا في جريدة اللواء وغيرهما، وقد عمل محررًا أدبيًا في جريدة اللواء الأسبوعية، وكانت له عدة زوايا في صحف الأسبوعية، وكانت له عدة زوايا في صحف التقديرية. مات في ٢١ شعبان، الموافق ١٠ كانون الأول (ديسمبر).

له عدد من المؤلفات الأدبية والدراسات النقدية، من أبرزها: ثمن الدموع (قصص)، الحوت لم يأكل القمر، حديث الذكريات، امرؤ القيس يقف على المسرح، الأردن في التاريخ والشعر والصورة، خريطة الحياة النيابية في الأردن من ١٩٢٠ – ١٩٩٨، الصحافة في الأردن من ١٩٢٠ – ١٩٩٨ المشعل (مقالات)، شاعر لم ينصفه عصره، (مقالات)، شاعر لم ينصفه عصره، الأمثال العربية ومصادرها في التراث، من أعلام الفكر والأدب في الأردن، القصائد العشر ومصادر شرحها، ومضات من حياة الصحابة (٣٠).

محمد عبداللطيف مطلب (١٣٤٠ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٢١ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله (۱۳۲۳ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۲ م) زعیم وطني.

 <sup>(</sup>٣) الأدب الإسلامي ع ٢١ (١٤١٩هـ) ص١٠٧٠ معجم الأدباء الإسلاميين ٢/ ٩٤٢، أدباء وعلماء عرفتهم ص١٦٣٠ معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في بلدة سور. تخرج في جامعة عليكرة الإسلامية، وانخرط في الحياة السياسية في سنِّ مبكرة. حرض على الثورة ضدَّ سلطة الأمير الذي كان يحكم كشمير بسبب سوء معاملته للمسلمين الذين يشكلون غالبية السكان. أسَّس حزب «المؤتمر الإسلامي لجامو وكشمير» الذي أصبح من بعد «المؤتمر الوطني» وضمَّ في عضويته عناصر هندوسية أيضًا. ثار على المهراجا الحاكم وطالب بالسيادة الشعبية. ومع تقسيم امبراطورية الهند السابقة وضمّ كشمير إلى الهند عام ١٨٤٧م عيّن رئيسًا للحكومة، لكنه نحى عن منصبه من بعد، واعتقل وحوكم بتهمة التآمر من أجل إقامة دولة مستقلة في كشمير عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) أي بعد عام واحد من توقيعه مع نمرو على اتفاق منحت كشمير بموجبه استقلالًا ذاتيًا. أطلق سراحه عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) ثم أعيد اعتقاله، وعاد إلى السلطة عام ١٣٩٥هـ رئيسًا لحكومة محلية، ثم أبرم اتفاقًا مع أنديرا غاندي بالعدول عن إجراء استفتاء شعبي لتحديد مصير الولاية، وبالاعتراف بسيادة نيودلهي التي منحت كشمير بالمقابل استقلالًا ذاتيًا واسعًا، لكن ضمن نطاق الدستور الهندي. وكان يدعى (أسد كشمير). توفي ليلة الخميس ٢٠ ذي القعدة، ٨ أيلول، وخلفه ابنه فاروق على رأس حكومة كشمير<sup>(۱)</sup>.

محمد بن عبدالله الآنسي (۱۳۶٤ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۶م) عالم زيدي، فقيه، محدِّث، مفسِّر. وقد تأتي شهرته (المهاجر).

مولده في آنس باليمن، أخذ عن علماء عصره، وتنقل في عدة بلدان، واشتهر باستخراج المياه من باطن الأرض، وكان

(۱) موسوعة السياسة ٦/ ٩٠، البعث الإسلامي مج ٢٧
 ع ٤ (محرم ١٤٠٣هـ) ص١٠٠٠.

يدلُّ الناس على وجودها، ومكث في بلاد آنس مدرِّسًا، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، يصنِّف، ويخدم العلم، حتى توفي في قرية قرن عرَّة.

ومن تآليفه: الأنوار في أدلة الأزهار (طبع منه محلدان)، تفسير سورة الفاتحة، تفسير سورة الإخلاص<sup>(۲)</sup>.

محمد عبدالله بن أحمد محمود (۱۳۲۰ – ۱۹۸۸ ه = ۱۹۸۸ – ۱۹۸۸ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله الأدوزي (۱۳۳۸ – ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله الإمام = محمد عبدالله بن سيد محمد الجكني

**محمد عبدالله بازي** (۱۳۶۶ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۲۶ – ۱۹۸۰م) عالم حليل.



ولادته في زبيد باليمن، ودرس على عدد من علمائها، منهم محمد يوسف الفقير، ومحمد أحمد السالمي، وعبدالرحمن محمد الأهدل، ثم درَّس في المدرسة العلمية، وفي عدد من جوامع زبيد، وفي المعهد العلمي، ثم كان مديرًا للمدرسة والمعهد. وعمل أمينًا شرعيًا لربيد، وكاتبًا للعقود، ورئيسًا ومؤسِّسًا

(٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص٩٣٥.

لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان له دور في جمع كلمة العلماء، واشتهر بالعفة والنزاهة والزهد، وبمحاربة مظاهر الفساد. توفي يوم ٢٥ جمادى الآخرة، ١٠ أيار (مايو).

طُبع له: إتحاف ذوي الهمم العلية في المسائل الفرضية.

وسائر كتبه التالية مخطوطة: طرفة المنح في علم المصطلح، شرح أبيات الصحيفة فيما يحتاج فيه الشافعي إلى تقليد أبي حنيفة، رسالة في التوحيد على طريقة السؤال والجواب، مختصر سبل السلام، جمع شرح آيات الأحكام، مختصر شرح ابن عقيل. وكانت له تعليقات على كلِّ كتاب يقرؤه ويدرِّسه الطلاب(٣).

محمد عبدالله باسلامة (۱۳۷۷ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۵۷ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله بامَطْرَف (۱۹۸۰ – ۱۹۸۷هـ = ۰۰۰ – ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله البياتي (۱۳۸۲ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۹۲ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله الجمل (۲۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله الجميح (١٣٣٣ – ١٤٢٥ ه = ١٩١٤ – ٢٠٠٤م) رجل أعمال، محسن ثري.

(٣) موسوعة الأعلام للشميري، زبيد ص ٢٠٠٠ وهو غير (محمد عبدالله بازي) من حاحة بالمغرب، عالم مدرس، من مواليد ١٣٦٣هـ، له ترجمة في «علماء جامعة ابن يوسف» ص ٨٢٠٠



من مواليد مدينة شقراء بالسعودية. قرأ القرآن الكريم وتعلم في الكتَّاب، ترعرع في بيت يعشق التجارة، فتاجر في العصيِّ وهو ابن (١٥) سنة، ثم رافق القوافل التجارية، وبعد وفاة والده افتتح مع أخيه عبدالعزيز فرعًا لتجارة المواد الغذائية والأقمشة في مكة المكرمة، وفروعًا لها في مدن أخرى، ثم أسّسا «مجموعة شركات الجميح» عام ١٣٥٥ه، وتوسّعت في محالات أخرى، كالصرافة وتحارة السيارات، وبرزت أسماء لامعة في التجارة بالسعودية كان من أبرزها الجميح. وكان عضوًا مؤسّسًا في عدة شركات ومؤسّسات، منها شركة كهرباء الرياض، وجمعية البرّ، وهو عضو مؤسّس ورئيس محلس إدارة شركة الجميح وشل للزيوت، وأكبر موزع لشركة جنرال موتورز. أُثنى عليه في تعامله وخلقه وبساطته وبرِّه بأهله وموظفيه، وكان محبًا للخير، ملتزمًا منضبطًا دقيقًا، يحبُّ التخطيط السليم وتنفيذ الأعمال بحكمة. من مبراته الرائدة توصيل إمدادت المياه إلى جميع أهالي مدينته، وقبل دخول الكهرباء جلب مولِّد كهرباء كبير وغذًى جميع المنازل على نفقته. تبرَّع بالملايين للأعمال الخيرية، في داخل بلده وخارجها، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية والجمعيات الخيرية، ماعدا كفالات الأيتام وتشجيع النوابغ والمتفوقين وما إلى ذلك، ولم يكن يردُّ طلبًا لمفتى السعودية ابن باز، ولا الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي بمره منها تخطيطها

السليم وكفاءتها الرائدة في مجال الدعوة وأعمال الخير. وكان قد خصص خمسة أفراد لمتابعة الأعمال الخيرية، ثم أسّس «مؤسسة الجميح الخيرية». وكان يذكر شغفه بقراءة السيرة النبوية خاصة وتاريخ بلده. توفي يوم الخميس ٣ ربيع الأول، ٢٢ أبريل(١).

#### محمد عبدالله خاتون (۱۳۳۹ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### محمد عبدالله الخطيب (۱۳۰۰ - ۱۶۰۳ه = ۱۸۸۲ - ۱۹۸۳م) عالم واعظ مربِّ.

من دمشق. أسس مع أستاذيه المحدِّث الأكبر بدر الدين الحسني والشيخ المرشد علي الدقر معاهد للعلوم الشرعية في جامع تنكز، والشميساتية بحي الكلاسة، وجامع العداس بالقنوات، وجامع التكية السليمانية، وكان من نتيجة هذه الجهود المباركة تخريج علماء ودعاة إلى الله. وكان إمامًا بجامع الشريبشات بدمشق، وأحد أركان العلم والإصلاح في البلد. توفي أركان العلم والإصلاح في البلد. توفي بدمشق يوم السبت ٢٢ رمضان (٢٠).

#### محمد عبدالله الراوي (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن عبدالله الروداني (١٣٣٦ - ١٤١٢ه = ١٩١٧ - ١٩٩٢م) عالم محقق.

(۱) المستقبل الإسلامي ع ١٥٦ (ربيع الآخر ١٤٢٥هـ) ص٢٦، الجزيرة ١٩/٥/٢/١هـ، الرياض ١٤٢٥/٣/١هـ. (۲) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٢٥٧، الدعاة واللعوة الإسلامية ٢/ ٨٦٨.



ولد بتارودانت في المغرب. درس على العلماء وحفظ المتون، وتعلم المزيد في مراكش، اهتم بالأدب وتربية الطلبة، وتعلم الفرنسية من راهب، ولاحقه العدو المحتل فغادر فاس إلى الدار البيضاء وتكسب هناك، وأصدر مجلة «هناكلُّ شيء» وكتب افتتاحياتها، وبعد الاستقلال رافق أستاذه المختار السوسي، وعمل معه على إخراج مؤلفاته، وعين رئيسًا لديوان وزارة التاج في مؤلفاته، وكلف من بعد بالعمل في الخزانة علمهده، وكلف من بعد بالعمل في الخزانة الملكية، ثم أكاديمية المملكة، وكتب في مجلات أخرى، ونظم الشعر، وركز على الأعلام السلفيين.

وقام بتحقيق ثلاثة كتب، هي: إيليغ قدعًا وحديثًا محمد المختار السوسي، التيسير في المداواة والتدبير/ لابن زهر، الدعاء الناصري/ لعبدالرحمن بن ناصر الدرعي(").

#### محمد عبدالله الزكرة (۱۳۰۱ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۳۲ – ۱۹۹۸م) تربوي، أديب أطفال.



(٣) معلمة المغرب ١٣/ ٤٤٦٨، وصورته من معجم
 البابطين (وفيه أنه يعرف بكوثر الروداني).

قراءة القرآن وتجويده، من مشايخه محمد

المقبل، ومحمد بن صالح الخزيم، وعبدالله بن

محمد بن حميد. ثم درّس في أول مدرسة ابتدائية بالبكيرية، وفي أول معهد علمي

ببريدة عاصمة القصيم، ثم انتقل إلى مكة

المكرمة وعمل مدرسًا بمعهد الحرم المكي،

ورئيسًا للمدرِّسين بالحرم، ورئيس المراقبين

به، وبعد تشكيل رئاسة الحرمين الشريفين

عمل نائبًا للرئيس العام، وإمامًا وخطيبًا

للمسجد الحرام، ثم رئيسًا عامًا لشؤون

المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير،

منذ عام ١٤١٤هـ وحتى ١٤٢١هـ. وكان

عضو هيئة كبار العلماء منذ سنة ١٤١٣ هـ

ووجهًا مألوفًا في النشاط الإسلامي، والخدمة

العالية التي وظَّفها في الحرمين الشريفين.

وقد تطوّرت عمارتهما وخدماتهما في عهده

كثيرًا. قام بأكثر من (١٠٠) رحلة دعوية

خارجية، زار خلالها أكثر من (٥٠) دولة.

وكان مشاركًا في برنامج (نور على الدرب)

في إذاعة القرآن الكريم، وفيه إجابات دينية واجتماعية على أسئلة المستمعين، وتخرَّج

عليه عدد من طلبة العلم والعلماء. وكان

عضوًا بمجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، وعضوًا بمجلس الدعوة والإرشاد، وبلجنة التوعية الإسلامية في الحج، ودرَّس العلوم الشرعية في المسجد الحرام. وقد كتب مقالات، وأجريت له لقاءات عديدة. توفي يوم الاثنين ٤ صفر،

ولد في مصراتة بليبيا. حفظ القرآن الكريم. حصل على إجازة من دار العلوم بالقاهرة، ودبلوم في الدراسات التربوية والنفسية من اليونسكو. أمضى عمره في التدريس والتفتيش التربوي. كتب في دوريات، وقدم للإذاعة مجموعة برامج تربوية، حضر مؤتمرات ومهرجانات، عضو رابطة الأدباء بليبيا واللجنة العليا لرعاية الطفولة. توفي يوم الأحد ٦ رمضان، ٤ كانون الثاني (يناير).

له عشرات الكتب للأطفال والفتيان، منها ما هو مخطوط، وكتاب: دراسات في الأدب الإسلامي (١).

محمد بن عبدالله السالمي (۱۳۱۶ - ۱۰۰۰ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۸۵) والٍ أديب، جده «حميد».

يلُقُب بشيبة الحمد، وبالشيبة أبي بشير.



ولد في ولاية القابل بسلطنة عُمان، تتلمذ على والده، وتلقَّى تعليمه في مدارس تعليم القرآن الكريم والمساجد، وشغل منصب الوالي في عهد الخليلي، وكان ذا خطِّ جميل، وترك مكتبة ضحمة.

المسافق المسا

محمد بن عبدالله السالمي (خطه)

صدر فيه كتاب من ثلاثة أجزاء بعنوان: الشيبة أبو بشير محمد بن عبدالله السالمي/ محسن بن حمود الكندي.

صدر له عدد من المؤلفات التاريخية والأدبية، منها: الروض النضير (جمعه ورتبه محمد بن راشد الخصيبي)، نحضة الأعيان بحرية عُمان، عُمان تاريخ يتكلم (بمشاركة ناجي عساف)، مجموع شعري (خ)(١).

محمد بن عبدالله السبيِّل (١٣٤٥ - ١٤٣٤ه = ١٩٢٦ - ٢٠١٢م) عالم مشارك، إمام خطيب.



ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم. حفظ القرآن الكريم على والده، وتعلم أنواع العلوم الشرعية واللغوية في حلقات المساجد، وحصل على إجازة علمية في

۱۷ كانون الأول (ديسمبر).

محمد السبيل تسلم "رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"

وطُبع له من الكتب: الأدلة الشرعية في بيان

(٢) الكتاب الذي صدر فيه، معجم شعراء الإباضية ص
 ٢٤١، معجم البابطين لشعراء العربية.

(١) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ١٦٢، دليل المؤلفين الليبيين ص٣٨٠.

حقِّ الراعي والرعية، الإيضاحات الجلية في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

الكشف عن حال القاديانية، التحذير من التبرج والاختلاط (رسالة)، ثلاث رسائل فقهية (حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية، حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد، الخطّ المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف ومدى شرعيته)، حدُّ السرقة في الشريعة الإسلامية، دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ووجوب محبته ونصرته، رعاية الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رفيق الطريق في الحج والعمرة، زيارة إمام مكة المكرمة إلى جمهورية غينيا (حطب ألقيت في مدن غينية، قبسات من خطب الحرمين الشريفين، قضية كشمير المظلومة في نظر أئمة الحرمين الشريفين (مع عبدالرحمن السديس)، المختار من الأدعية والأذكار، من منبر المسجد الحرام (٤ ج)، من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبذة وجيرة عن عمارة الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام إلى عهد خادم الحرمين الشريفين. وله آثار مخطوطة أوردتها في

#### محمد عبدالله السعدون (۰۰۰ – ۹،۶۱ه = ۰۰۰ – ۹۸۹۱م)

سیاسی حزبی.

نشأ في البصرة، في كنف والده عبدالله فالح السعدون، شيخ آل السعدون بالعراق. دخل الكلية العسكرية وتخرج فيها ضابطًا. أسر في حرب رشيد عالى الكيلابي سنة ١٩٤١م، ثم أطلق سراحه من قبل الجيوش البريطانية. ترك الجيش وانصرف إلى العمل السياسي عند تأسيس الأحزاب، وكان من

(١) موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٦٥، موسوعة أسبار ۱۰۷۲/۳٪، المجتمع ع ۲۰۳۲ (۲۰۱۲/۱۲/۲۸م)، الموسوعة الحرة ۲۰۱۲/۱۲/۱۸م.

مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي، ثم أصبح في جناح أبي هيثم محمد حديد بعد الانشقاق، وصار من مؤسِّسي الحزب الديمقراطي التقدمي، ومسؤولًا عن إدارة وتحرير جريدة الحزب (البيان) في وقت من الأوقات، وكان قريبًا من الفصائل الوطنية العراقية جميعها، لاسيما الحزب الشيوعي العراقي وزعيمه فهد، وأُدخل السجن عام ١٩٤٨م بتهمة عضويته في الحزب الشيوعي. وفي سنة ١٩٦٣م لجأ إلى الكويت لتعاطى بعض الأعمال التجارية، وعاش مع عائلته هناك إلى أن مات بالسرطان. وقبله ماتت زوحته بالسرطان، ونظم في رثائها ديوان شعر نبطی<sup>(۲)</sup>.

#### محمد عبدالله السمّان (۳۳۵ - ۲۹۱۸ = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۲م) كاتب وداعية إسلامي ثائر.





محمد عبدالله السمان شابًا وشيخًا

من مواليد قرية الحما بمركز طما في سوهاج. تخرَّج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر،

(٢) شخصيات نافذة ص٤١، ٦٢، ١٤٩.

ودرَّس، رافق الإمام حسن البنا، وكان المسؤول عن شعبة الإخوان بسوهاج، اعتُقل ستَّ سنوات أيام عبدالناصر، وبعد خروجه درس الحقوق وأجيز فيه. حرّر في محلة الرسالة مع مؤسِّسها الزيات، ثم في بحلة الأزهر، والمحتمع الكويتية، والاعتصام، والدعوة، والأخيرتان للإخوان المسلمين، إضافة إلى كتابة العديد من المقالات لجلات عربية أخرى، بأسماء مستعارة أحيانًا، مثل: أبو ذر، أبو إيمان، أبو هالة. وشارك في مؤتمرات وندوات، وكتب لإذاعة الشرق الأوسط الكثير، ووقع مرة في فخ اليسار المتطرف، عندما كتب مقالًا في «روز اليوسف» بعنوان «إسلام لا دروشة» وهاجم فيها شيخ الأزهر عبدالحليم محمود. وكانت مقالاته قوية ومؤثرة ومليئة بالثورة والجاهرة بالحق. توفي في ١٧ ذي القعدة، ٢٦ تشرين الثاني (نوفمبر).

أشرف على سلسلة «الثقافة الإسلامية» واستكتب لها كبار العلماء والمفكرين، وظلت تصدر لمدة سبع سنوات، حتى توقفت بدخوله المعتقل عام ١٣٨٥ه، كما أصدر (١٤) عددًا من سلسلة «رسائل المفكرة الإسلامية».

وله أكثر من (٧٠) كتابًا، تعرَّض بعضها للمصادرة، مثل: حائر بين أهله، الإسلام والأمن الدولي، المعاني الحية في الإسلام، نحن والقرآن.

وكتب (١٣) رواية، خرج منها للنور واحدة فقط، هي رائعته: الشهيدة.

ومن مؤلفاته المطبوعة التي وقفت على عناوينها: الإسلام المصفّى، الإسلام هو الحلّ، الإسلام والأمن الدولي، الإسلام والدماء، الإسلام والمسلمون بين الأمس واليوم، الإسلام ومكانة الشريعة، التربية في القرآن، حسن البنا: الرجل والفكرة، دعاة وأدعياء، الرسول: أستاذ الحياة، السياسة الشرعية لابن تيمية (مراجعة وتعليق)،

عفوًا يا فضيلة الإمام الأكبر: والخلاف في الرأي لا يفسد للودِّ قضية، القرآن والمبادئ الإنسانية، القرآن والمتمردون، ليس حكم الإسلام يا فضيلة المفتي، محنة الأقليات المسلمة في العالم، مفتريات اليونسكو على الإسلام. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد عبدالله سمري (۱۰۰۰ – ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله بن سيد محمد الجكني ( ١٣٥٠ – ١٩٩٢ م )

عالم مشارك. عُرف بمحمد عبدالله بن الإمام.

ولد في بلدة إقجران، التابعة لتكانت بموريتانيا، أخذ علومه في عدة محاضر، وطالع في علوم مختلفة، أسَّس مدرسة الهدى لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، إضافة إلى ممارسته القضاء، وإمامته للصلاة في المساجد.

له عدد من المنظومات والشروح، منها: حلية المسامع بمكنونات الدرر اللوامع (شرح لنظم ابن بري، طبع)، نظم مفتاح الأصول للشريف التلمساني (نظم البلاغة الواضحة)، إيضاح الامتياز بين الحقيقة والمجاز، شرح على الآجرومية، ديوان شعر (خ)(۲).

محمد بن عبدالله السيف (۱۳۹۰ - ۱۲۰۰ه = ۱۹۷۰ - ۲۰۰۶م؟) فقیه مجاهد، عُرف بأبي عمر السيف.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



من القصيم بالسعودية. تخرَّج في جامعة الإمام، من تلامذة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. مفتي المجاهدين العرب في الشيشان، حيث انتقل إليها في بداية المواجهات مع القوات الروسية أثناء قيادة المحلم سامر السويلم لصفوف المجاهدين العرب هناك، وكانت له جهود في نشر العلم الشرعي بين صفوف المجاهدين وبحث المسائل الجهادية المشكلة، وإحياء تطبيق الشريعة على الأراضي الشيشانية، عن المناطق الشيشانية لينشروا العلم الشرعي. المناطق الشيشانية لينشروا العلم الشرعي. قتل مع زوجته الشيشانية.

وله كتب، مثل: رسالة حول الديمقراطية والانتخابات، العراق وغزو الصليب، وغيرها المحملة في الشبكة العالمية للمعلومات، ولا أعرف ما إذا كانت طبعت على ورق أم

محمد بن عبدالله الشامي (۱۳۲۲ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۰م) عالم خطيب.



ولد في مدينة حلب، وتابع تحصيله على (رائر وفاته).

كبار علمائها وشيوخها، قاد تظاهرات ضد العدو الفرنسي، وألهب المشاعر بخطبه الحماسية واعتقل. التحق بالأزهر وخالط علماءها، عاد وشارك في العديد من الجمعيات، وارتقى الكثير من منابر حلب وأمَّ في مساجدها، كان آخرها خطابة الجامع الأموي الكبير، ومسجد عمر بن عبدالعزيز، ودرَّس في المدرسة الشعبانية، وكان أحد مؤسِّسي جمعية الأيتام الإسلامية، وكثير من المشاريع الخيرية بحلب. انتحب عضوًا في الاتحاد القومي أثناء الوحدة مع مصر لكنه استقال، وكان قوي الصلة شديد الإعجاب بحافظ الأسد!! أسهم في تأسس معهد التراث العلمي بجامعة حلب. وشارك في مؤتمرات علمية، وقابل ملوكًا ورؤساء وشخصيات كبيرة. وكانت له اجتهادات فقهية ما. حرص على إدخال اللغة الأجنبية وتدريسها في المدارس الشرعية، ويقول: «العالم الداعية بغير لغة أجنبية كالأخرس، غير قادر على إيصال فكرته للآخرين» وقال: إن تعلم اللغة الأجنبية عبادة! قُتل في ظروف غامضة في شهر شباط.

من آثاره العلمية المحطوطة: من وحي المنبر. إضافة إلى دراسات قدمها مذكرات للمؤتمرات التي شارك فيها<sup>(1)</sup>.

محمد بن عبدالله الشباني (۱۳۲۳ - ۱۶۲۸ه = ۱۹٤۳ - ۲۰۰۷م) باحث اقتصادي سياسي.



(٤) مئة أوائل من حلب ١/ ٣٩٤، مجلة الضاد (تموز ١٩٨٧م) ص٣٨، موسوعة الدعاة والأئمة ١/ ١٩٣٠

 <sup>(</sup>١) وجوه عربية وإسلامية ص١٢١، وما كتبه محمود القاعود في موقع رابطة أدباء الشام (استفيد منه في ٤ رجب ١٤٣٠هـ). وصورته شابًا من (إخوان ويكي).

من عائلة الشبانات، من قبيلة قحطان بالسعودية. درس المراحل الأولى متنقلًا بين روضة سدير والرياض ومكة المكرمة، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة الملك سعود، وحصل على الماجستير من أمريكا، والدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام في الرياض عام ٤٠٦ه، طرح على زملاء له اقتصاديين فكرة إنشاء هيئة تدعم الأنشطة الإسلامية، فتعاون معه زميله يوسف الزامل وأنشؤوا «الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل» وأسهمت رابطة العالم الإسلامي في استمراريتها وتطويرها، وكان المترجم له الأمين العام للهيئة، التي ركزت على تشخيص وعلاج أمراض التمويل الربوي والخلل الكبير في اقتصاد المسلمين، والإسهام في إنقاذ الأمة من التبعية لغير المسلمين فيما يتعلق بالاقتصاد وعلومه. ونشط في الكتابة، تأليفًا وكتابة مقالات ومحاضرات، وتوفي في حادث سير يوم ٢٣ محرم، ١٠ فبراير.

له كمُّ من التآليف الهادفة المعمَّقة، هي: بنوك تجارية بدون ربا: دراسة نظرية وعملية، البيوع الائتمانية بين الحلِّ والحرمة، التنمية والتغيير الحضاري، الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية: مدخل النظرية، الربا والأدوات النقدية المعاصرة، الرواد في ظلال السيرة النبوية، رؤية إسلامية معاصرة لمواقف من السيرة، زكاة الأموال: دراسة فقهية محاسبية لمحتلف مصادر الثروة، شبهات معاصرة لاستحلال الربا، ضوابط الإنفاق الحكومي: الإدارة المالية المتقدمة، في ظلال السيرة النبوية، مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية، المشكلة الاقتصادية من المنظور الإسلامي، نطاق تملك وإدارة المال العام: الإطار النظري للخصخصة في الإسلام، نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية منذ صدر الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية. ومؤلفات أخرى له في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد بن عبدالله الشبوكي (١٣٣٥ - ١٤٢٦ه = ١٩١٦ - ٢٠٠٥م) مناضل شاعر.



ولد في قرية ثليجان بولاية تبسة الحزائرية، من قبيلة النمامشة، تتلمذ على الشيخ العربي التبسى، حفظ القرآن الكريم، وتخرَّج في الجامعة الزيتونية، وانتسب إلى جمعية العلماء المسلمين، واشتغل بالتدريس في مدرسة تهذيب البنين والبنات بتبسة، ثم بالتدريس والإدارة في مدرسة الحياة بمدينة الشريعة، اعتقل سنة ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م)، وظل يتنقل بين السجون والمعتقلات ست سنوات، وترقَّى في مناصب الدولة إلى أن أصبح نائبًا في المحلس الوطني الشعبي ممثلًا لولاية تبسة. وكان عضوًا في الجلس الإداري لجمعية العلماء، وعضوًا في جبهة التحرير، ورئيسًا لبلدية مدينة الشريعة، ورئيسًا للمجلس الشعبي بمدينة تبسة. أرَّخ لمعركة الجرف الشهيرة، وله قصيدة رائعة، ذكر أنها أفضل ماكتب عن اللغة العربية التي أهينت في الجزائر، ورمز لها بداليلاي»، وأنحا فاقت ما كتب حافظ إبراهيم وغيره عن اللغة العربية، وكان متصلًا بجمعية العلماء وفيًا لها، غيورًا على القيم الثابتة. ومات في ٦ جمادى الأولى، ١٣ حزيران.

وفي شعره قدِّمت رسالة ماجستير بعنوان: (١) كلمات في رئائه في (الموسوعة الحرة) ٢٠١٢/٦/١٩م، وإضافات.

مظاهر الإيقاع في شعر محمد الشبوكي الجزائري/ سمير الجريدي. - قسنطينة: جامعة الأمير عبدالقادر الجزائري الإسلامية، ١٤٣٠هـ.

ترك مقالات عديدة. وله ديوان مطبوع بعنوان: ديوان الشيخ الشبوكي<sup>(٢)</sup>.

محمد عبدالله بن الشبيه بن محمد سالم سالم (۱۳٤٥ – ۱۹۳۷ هـ = ۱۹۲۷ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله الشفقي (۰۰۰ – ۱۹۸۲ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله صالح (۱۳۳۳ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۹۰ – ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله الصومالي (۱۳۳۰ – ۱۶۲۰هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۹م) عالم جليل، محدِّث قدير.

من مواليد مقاطعة أوجادين في منطقة الصومال الغربي المحتلّ من قبل أثيوبيا. تتلمذ على الشيخ على جوهر المشهور في القرن الإفريقي. في أول شبابه هاجر إلى أرض اليمن مواصلًا رحلته العلمية، وهروبًا من مضايقات الإمبراطور هيلاسي لاسي، وبعد خمس سنوات وصل إلى مكة عام كانت تُعقد بالحرم المكي الشريف، ومن شيوخه هناك عبدالحق الهاشمي، ومحمد معصوم الخجندي. ثم تخرّج في دار الحديث معصوم الخجندي. ثم تخرّج في دار الحديث الخيرية عام ١٣٦٥ه، وعُيِّن مدرسًا في الخيرية عام ١٣٦٥ه، وعُيِّن مدرسًا في

(٢) البصائر ع ٤٥٣ (١٤٣٠/٧/٢٧) (وفيها اسمه: امحمد)، معجم الشعراء الجزائريين ص ٢٤، أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر ص ٤١٠ (ومنه اسم والده، وأنه من مواليد بلدة الشريعة). معجم البابطين لشعراء العربية.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٣٧٧ه، وتلمذ على يديه عدد كبير من طلبة العلم، وكان يلقي الدروس في المسجد الحرام بانتظام، الحديث، وخاصة رجال المحيح للبخاري، ووصفه الشيخ الطحان بأنه «أعلم الناس بعلم الحديث في منطقة المجاز». وكان

يواظب على حلقاته العلمية ويحضرها نخبة من العلماء الأفاضل، مثل الشيخ محمد بن عبدالله السبيل رئيس شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي أحد علماء اليمن، وقد عرف بعدم حبه للظهور، وأنفد جل أوقاته في نشر العلم، وإلقاء الدروس، وكان زاهدًا متقشفًا، على طريق السلف رحمهم الله.

وضع أحد طلابه (فهد الكثيّي) كتيبًا سماه: «المفيد في الرجال المذكورين في صحيح البخاري»، تحدث فيه عن طريقة تمييز أسماء الرجال المشتبهة أسماؤهم، بناء على ما استفاده من حلقة الشيخ العلمية (١٠).

محمد عبدالله بن طالب البوصادي (۰۰۰ – ۱٤۰٤ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

مُحمد بن عبدالله العثماني (۱۳۳۸ - ۱۲۱۷ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۹م) محقق سلفي شاعر.

ولد في قرية أسكاور بدائرة تافراوت بالمغرب، حفظ القرآن الكريم وعددًا من المتون، وأخذ على عدد من شيوخ العلم،

الحمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على لبينا الامين أما بعسد فالني قد أجزت الشيخ أحمد بن قاسم بن أحمد الغامدى بما اجازيسسي في روايته شيخي الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمدان وشيخي الشيسخ محمد عبد الرزاق حمزه وشيخي الشيخ عبدالحق الهاشمي وشيخي الشيسخ ابو سعيد المائستاني سواسال الله تعالى أن يختم لنا وله ولجميسيع المسلمين بحسن الختام والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و دم الله المومالي المهمينة توقيح الشيخ عبدين عبدالله



محمد بن عبدالله الصومالي (خطه "اسمه" على إجازة منه)

وتخرَّج في جامعة القرويين بفاس، ثم انخرط في سلك التعليم، وتفرَّع للشؤون الثقافية لجمعية علماء سوس، ثم عيِّن عضوًا بالجلس العلمي لأقاليم تيزنيت، وألقى دروسًا، ونظم الشعر بقوَّة، وحاضر، وكتب مقالات، وأفتى، ودافع عن الإسلام، نابذًا التقليد. وكان شديد التأثر بابن نبيمية وتلميذه ابن القيم، وقدم أحاديث وبرامج إذاعية، وأسَّس سنة ١٣٩١ه مجلة وبرامج إذاعية، وأسَّس سنة ١٣٩١ه موس، وكان رئيس تحريرها وتوقفت عن أربعة أعداد. رئيس تحريرها وتوقفت عن أربعة أعداد. مات يوم الاثنين ١٤ صفر، ٣٠ يونيه. قدمت في شعره رسالة ماجستير بعنوان: شعر محمد العثماني/ إبراهيم آية (آيت) منصور. - الرباط: كلية الرباط.

ومن آثاره العلمية: مصطلحات أبواب الإجارة والجعالة واللقطة والضوال في الفقه المالكي وما يقابله من المذاهب الأخرى (بحث)، نظام الزكاة تاريخًا ومقترحًا وقضايا مطروحة (خ)(٢).

مَحمد بن عبدالله العثماني (۱۳٤٠ – ۱۹۸۶ هـ = ۱۹۲۲ – ۱۹۸۶ م) عالم مشارك.

أخو السابق. درس على العلماء، وخاصة الشيخ الصوفي الحاج الحبيب التانالتي، الذي كان من كبار المقاومين للعدوِّ المحتلِّ، وكان المترجم له رأس خلية جهادية. عمل إمامًا وأستاذًا بعدد من الجوامع والمدارس العتيقة بسوس، ثم حصل على الشهادة العالمية من جامعة القرويين، وقام بدور رائد في المعهد الإسلامي بتارودانت، وكان أستاذًا بكلية الشريعة في أغادير وغيرها، نشيطًا بكلية الشريعة في أغادير وغيرها، نشيطًا في العلم وتعليمه، فأصلح المدارس القديمة بسوس، ودافع عن التعليم الأصيل، وبعث تراث المدينة الإسلامي، والوعي الديني بحا، ومات يوم ٢٧ جمادي الآخرة، ٣٠ آذار (مارس).

له إنتاج علمي وتاريخ مخطوط، وعنوان رسالته في الماجستير: ألواح جزولة والتشريع الإسلامي<sup>(۲)</sup>.

محمد بن عبدالله العجلان (۱۳۵۷ – ۱۶۳۳ ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۱۲م) أستاذ شرعي أكاديمي.



ولادته في مدينة حريملاء بالسعودية، حصل

(١) المجتمع ع ١٣٨٤ (١٠/١٠/١٠)هـ) ص٥٥،
 التذكرة ٢/ ١٦٥. وخطه من الشبكة الإسلامية العربية الحرة.

(٢) معلمة المغرب ١٨/ ٥٩٨٦.

 <sup>(</sup>٣) معلمة المغرب ١١٨/ ٥٩٨٦. وصورته من معجم البابطين، وفيه اسمه «امحمد».

على الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام في الرياض، والدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٤٠١ه. درَّس في كلية الشريعة، وصار وكيلًا لجامعة الإمام، ورئيسًا للمجلس العلمي بها، ثم مديرًا للجامعة، وعيِّن عضوًا بمجلس الشورى (١٤١٥ – ١٤٢٢هو). وأشرف على رسائل جامعية، وشارك في مؤتمرات وندوات داخل وخارج اللهدان. وعيِّن عضوًا في عدد من اللجان. شيعت جنازته يوم الثلاثاء ٨ ربيع الأول، شيعر. ٢١ يناير.

له: ولاية المظالم: صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، السنة ومكانتها، الرأي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (دكتوراه)، أدلة الأحكام الشرعية في أصول الشاطبي (ماجستير)، محاضرات في الثقافة الإسلامية(۱).

محمد بن عبدالله العسيلي (۱۳۲۰ - ۱۶۲۵ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله عنان (۱۳۱٦ – ۱۶۰۸ هـ = ۱۸۹۸ – ۱۹۸۸) باحث مؤرِّخ محقق شيوعي.



ولد في قرية (بشلا) بمركز ميت غمر في

 (۱) موسوعة الشخصيات السعودية ص٩٩١، موسوعة أسبار ٣/ ١٠٨٠، الجزيرة ٢٠/٢/١٧م. وجده (محمد)، فهو غير آخرين بالاسم نفسه.

محافظة الدقهلية. تعلم في مدرسة الحقوق السلطانية وحصل منها على إجازة، وإثر تخرجه عمل في المحاماة، لكنه سرعان ما تركها إلى الصحافة والأدب، فاشترك في تحرير مجلات السياسة، والمدارس، والجامعات. وأسهم كاتبًا في محلات أخرى، كالهلال. ثم التحق بإدارة المطبوعات حتى كان وكيلًا للإدارة. وكان سيء المذهب، متطرفًا في تأييده للصهيونية ومصطفى كمال (التركي)، واشترك مع سلامة موسى في إنشاء أول حزب شيوعي في مصر. و «اعتبر المهدي المنتظر والمسيح أسطورتين دينيتين، وقدح في الأحاديث المثبتة لهما» مخالفًا بذلك إجماع المسلمين، والأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ردَّ عليه شيخ الإسلام مصطفى صبري طويلًا في كتابه «موقف العقل» لمعاداته الأتراك المسلمين واتهاماته لتاريخ آل عثمان (يراجع مثلًا ١/ ٢٣). وقد أجاد عدة لغات. وشدّه تاريخ الأندلس إلى التحصص فيه، فذهب إلى إسبانيا عام ١٩٣٦م وتجول في الأماكن التي كانت مسرح الأحداث، في طليطلة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالطة وبلنسية، وغيرها، ودرس المراجع والمخطوطات العربية في مكتبات الأسكوريال.

ألف موسوعته (دولة الإسلام في الأندلس)، وانتهى عام ١٩٦٥م من آخر مجلداتها السبعة، تعرض فيها جميعًا لتاريخ الأندلس كوحدة متكاملة.

كما ألف معجمًا صغيرًا باللغتين العربية والإسبانية عن الأعلام الجغرافية والتاريخية. وله مذكرات بعنوان: ثلثا قرن من الزمان. ومن أعماله المطبوعة: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، ابن خلدون: حياته وتراثه الفكري، الإحاطة في أخبار غرناطة/ لسان الدين بن الخطيب (تقديم وتحقيق وتعليق)، أندلسيات، مؤرحو مصر

الإسلامية ومصادر التاريخ المصري، نحاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة، تاريخ العرب في إسبانيا أو تاريخ الأندلس، تاريخ المؤامرات السياسية وتطوراتها الاجتماعية والقانونية من أقدم العصور إلى أحدثها، تراجم إسلامية: شرقية وأندلسية، دراسات عن المقريزي: مجموعة أبحاث (بالاشتراك مع محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال)، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، دولة الإسلام في الأندلس، ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب/ لسان الدين بن الخطيب (تحقيق)، لسان الدين بن الخطيب: حياته وتراثه الفكري، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام. وله كتب أحرى في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد بن عبدالله بن عوض (۱۳۵٦ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۳۷ - ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله الغلَّاوي (۱۳۲۷ – ۱۹۷۱ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله فارع (۱۳۵۸ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۹ – ۲۰۰۰م)

شخصية رياضية.

من مواليد عدن. أحد مؤسّسي الرابطة العربية للصحافة الرياضية، عمل في الشؤون الرياضية أكثر من (٤٠) عامًا، وتقلد في بلده العديد من المناصب في هذا الجال،

<sup>(</sup>٢) مفكرون وأدباء من خلال آثارهم ص٢٥٣، التراث المخمعي ص٢١٣، مجلة مجمع اللغة العربية (مصر) حـ١٦ (ربيع الأول ١٤٠٨ه) ص٢٨٨، أعلام وأقزام ١/ ٢٨٠، شهود العصر/ مركز الأهرام للترجمة والنشر ص٤٥٤، السياسة الأسبوعية ع ٩٥ (٣١ ديسمبر ١٩٢٧م) ص١٩٨، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٦٤ (ووفاته فيه ١٩٨٦م).

كما أسهم في توحيد الحركة الرياضية بين شطري اليمن، عضو ممثل لليمن في إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، مسؤول القسم الرياضي في العديد من الصحف. مثل اليمن في مؤتمرات دولية وإقليمية رياضية. مات في ٤ شوال، ٣٠ كانون الأول (ديسمبر)(١).

#### محمد عبدالله الفرهود (نحو ۱۳۵۴ - ۱۶۳۴ه = نحو ۱۹۳۵ - ۲۰۱۳م) مقرئ مسند.

من حلب. تعلم فيها، ودرس على ثلة من العلماء، أشهرهم محمد راغب الطباخ، ومقرئ حلب بحيب خياطة، وأجيز منهم. وصار حلب بحيب خياطة، وأجيز منهم. وصار من خطباء حلب البارزين. وهاجر بدينه أثناء أحداث حماة، وقد قُتل اثنان من واستقرَّ بمدينة حائل السعودية، والده، واستقرَّ بمدينة حائل السعودية، إلى تدريسه الخطابة والإمامة، واستفاد منه وكان فرضيًا أيضًا، وخاصة في اللغة والنحو، وكان فرضيًا أيضًا، وشاعرًا أديبًا، وكان حسن السمت، حانيًا على الطلبة، يهتمُّ حسن السمت، حانيًا على الطلبة، يهتمُّ الفطر، الخميس، ٨ آب (أغسطس)(٢).

#### محمد بن عبدالله الفيصل آل سعود (١٣٦٤ - ١٤٣٢ه = ١٩٤٣ - ٢٠١١م) شاعر غنائي أمير.



(١) اليمن في ١٠٠ عام ص٣٦٠.
 (٢) ملتقى أهل الحديث (بتأريخ يوم وفاته).

ولد في مكة المكرمة، تخرَّج في جامعة فريبور بسويسرا، بدأ محاسبًا في مؤسسة النقد العربي السعودي، ثم كان وكيل وزارة المعارف، ورأس عدة شركات، من مؤسسي مؤسسة الفكر العربي عام ١٤٢٢ه، ذو اهتمامات رياضية وشعرية، فرأس النادي الأهلي بجدة، ونظم قصائد نبطية عاطفية وغزلية، وغنى له أشهر مطربي السعودية. توفي يوم الأحد ٢١ رمضان، ٢١ آب (أغسطس).

دواوينه بالعامية: رسائل محبة، همس القلوب، دروب الليالي، آخر المشوار (المجموعة الشعرية الكاملة)، الأخير (لوحات بدر بن عبدالحسن بن عبدالعزيز) (").

# محمد عبدالله القحطاني

مدعي المهدية في أحداث الحرم المكي في عصر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود. قتل.

وتنظر ترجمة جهيمان العتيبي.

محمد عبدالله القريني (١٣١٦ – ١٣٩٧هـ = ١٨٩٨ – ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد عبدالله قطبة (١٣٧٥ - ١٤٢١ه = ١٩٥٥ - ٢٠٠١م) شاعر داعية.



(٣) موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٨، العربية نت
 ١٤ ٤٣٢/٩/٢١

ولد في الدوحة. أنهى دراسته الجامعية بقطر، حصل على دبلوم الأدب الإنحليزي من جامعة أدنبره، وعلى الماجستير في اللغويات التطبيقية من جامعة درم، والدكتوراه من الجامعة نفسها، درّس بقسم اللغة الإنجليزية واللغات الأوربية الحديثة بجامعة قطر، رئيس ملتقى الأدباء والكتاب بمركز شباب الدوحة، عضو الهيئة الإدارية لمركز شباب الدوحة. سخر علمه وأدبه للدعوة الإسلامية، فترأس اللجنة الثقافية للدعوة في لندن خلال دراسته، وأسهم في العمل في عدد من المؤسّسات الخيرية، مثل مؤسَّسة البلاغ لخدمة الإسلام «إسلام أون لاين»، وكان نائبًا للأستاذ يوسف القرضاوي الذي وصفه بالشاعر المربى الجحاهد، وأنه نموذج نادر من الرجال العاملين في الساحة الإسلامية. وكان عضوًا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية. نشر بعض شعره في الصحف والجلات المحلية والخليجية والأوربية والأمريكية، وأسهم في بعض الأمسيات الشعرية التي أقيمت في الدوحة. توفي يوم السبت ٨ ذي الحجة، الموافق ٣ آذار (مارس).

من شعره في قصيدة له بعنوان «أم القرى»: إني تذكرت في بطحائها زمناً

كنا به سادة الدنيا وحاميها بالدين والعلم أنشأنا حضارتنا وبالعقيدة أرسينا رواسيها

واليوم ها نحن أشلاء ممزقـــة في كــــل واد وآلام نقاسيها

ي حــــ واد والام لفاسيهـــ يلفنــــا الوهـــم والأحقــاد تقـتلنــا

وكل يوم لنا أرض نواريها أرى الشريعة غابت عن مسيرتما

بعد البلابل أمسى البومُ شاديها أنا الشباب وريح المكر تعصف بي

جيل الضياع وجيل ذاب تشويها جيل الضياع وجيل ذاب تشويها

يا أمتي شرعة الرحمن واضحة هي الحقيقة والخلّاق مُنشيها

- د له ليهم يا قدس فالبدم عيد الا يغلُ الحديد إلد الحديد واصعفي فلبهم مدصتب حميماً مُ بِدَا كُينَ فِي جُنُونَ تُمَيِدُ فجشري الأرض نحنهم زمهرييل فَ أَنْسُفِي حَلَيْكُلَّدَ بَنْنُهُ الْقرو عَلَيْهِم أَنَّ السلامَ حَسَامٌ حين يدعو إلى لسلام يه ه كُنْ ترعي حفو تَمنا قَسْفاعُ قعكيس بنوالمنفيرشه

#### محمد عبدالله قطبة (خطه)

له ديوان شعر بعنوان: مشاعر ومشاعل. نجاوى ربانية (٢). وصدر بعد وفاته: ديوان قطبة (الأعمال الشعرية الكاملة) (١).

> محمد عبدالله القولي (۱۳۲۶ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۶۶ – ۲۰۰۷م) شاعر إعلامي إسلامي.



من حلب. نال إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق، ودبلومًا في التربية وعلم النفس. نظم الشعر في مبتدأ شبابه، ونشر أولى قصائده في مجلتي «الضاد» و «الكلمة». عاش في الكويت وعمل في حقلى الإعلام والتربية، وشارك في الإذاعة والصحافة، وقدَّم برامج ثقافية وأحاديث أدبية بثَّتها إذاعة الكويت، إضافة إلى البرامج الشعرية بالرائي، مثل: هدى ونور، ملاحم الأبطال، مذابح البوسنة والهرسك، ضيوف الرحمن. كما نشر إنتاجه الأدبي

(١) في وداع الأعلام ص٤٣، مجلة الأدب الإسلامي ع ٢٩ (٢٢٢ه)، معجم البابطين ٤/٠٠٠.

والشعري في صحف الكويت ومحلاتها.

دواوينه الشعرية: أسماء الله الحسني، خلق الله، هدى ونور، ضيوف الرحمن. وله أيضًا: الشمائل المحمدية، شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم،

أ لفيتُلُ في النسَماتُ ني <del>رح</del>ر الحُلوات في تلويح الأبرى حُلُو الضيكات " طفلي ما لستل تأتي

محمد عبدالله القولى

محمد عبدالله الكشميري = محمد عبدالله

محمد بن عبدالله لوح (۱۳۳۲ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۰م) عالم مصنف ناظم.

ولد بمدينة كنجول في سان لويس بالسنغال، تولِّي إدارة محضرة في جيور بوادي السلام، وبني فيها جامعًا كبيرًا، وجامعًا آخر في حيّ بكن، وقد تتلمذ عليه عدد من رجال العلم، وتنقل بين موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر.

وله تصانيف، منها: تبيان الصفة المرضية، الفوائد المعلقة في المسائل المتفرقة، ترهيب المبتدي بالسنة المتبعة، استنارة المعارك في معرفة المدارك.

ومن منظوماته: تاريخ الأولياء من القرن (٢) معجم البابطين ٤/ ٤٩٦، موقع روائع الإسلام (ومنه سنة وفاته).

الأول الهجري إلى القرن الرابع عشر (٤٤٥ بيت)، تيسير المراد في معرفة سيد العباد (۲۲٤ بيت)، محارم الأسرة (۱۹۰ بيت)، إفادة القارئ بفضائل القرآن (۲۰۰ بیت)، سلوك الطريقة والتربية (٦٣ بيتًا)، تنغيص المعاش في حال الانتعاش (٦٢ بيتًا)(١).

محمد عبدالله ماضي (1771 - A. 31 a = 7. P1 - VAP1a) عالم أزهري إداري.



من قرية أسمانيا بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة. حصل على شهادة العالمية والتخصص من شعبة البلاغة بالأزهر، والدكتوراه من جامعة هامبورج بألمانيا في التاريخ الإسلامي، عين أستاذًا بكلية أصول الدين، وسكرتيرًا عامًا للأزهر والمعاهد الدينية، ومديرًا عامًا للمعاهد الأزهرية. شارك في مؤتمر العلوم التاريخية بباريس، مثل الأزهر في المؤتمر الثقافي العربي الخامس بالرباط، صار وكيلًا للأزهر عام ١٣٨٠هـ. وكان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والمحلس الأعلى لدراسة الوثائق التاريخية، واللجنة العليا للعلاقات الثقافية الخارجية. شارك لأكثر من عشر سنوات في لجنة اختيار المقرئين للقرآن الكريم بالإذاعة المصرية. وأسهم بدور كبير في الأحاديث (٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

الدينية بالإذاعة، وفي المناسبات الدينية في الصحف والمحلات. توفي يوم ١٢ صفر، ٥ أكتوبر.

ومن مؤلفاته: النهضات الحديثة في جزيرة العرب، في المملكة العربية السعودية (وهو الجزء الأول من الكتاب)، أنباء الزمن في أخبار اليمن (من سنة ٢٨٠ إلى سنة ٣٢٢ه)/ تأليف يحيى بن الحسين بن القاسم (ت نحو ١٠٩٩هـ) (صححه ووضع حواشيه وقدم له)، الدولة السعودية، الأزهر في ١٢ عامًا، قيام الدولة الزيدية وظهور المذهب الزيدي في اليمن(١).

#### محمد بن عبدالله المانع (7771 - V. 31a = A. P. 1 - VAP19) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله المبارك (+341 - 0731 = 1791 - 3 . . . . . . ) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد عبدالله محمد $(\Gamma \Upsilon \Upsilon \Gamma - \Gamma \Upsilon \Im \Gamma \alpha = \Lambda \cdot \Gamma \Gamma - \cdot \cdot \cdot \Upsilon \alpha)$ مستشار قانويي شاعر.

من مواليد القاهرة، تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، وعمل في النيابة حتى كان قاضيًا، فمستشارًا، ثم اتجه إلى المحاماة، وفي شعره تدين. وله مقالات نشرت في محلة «رسالة الإسلام».

وله كتب قانونية وإسلامية وأدبية، منها: معالم التقريب بين المذاهب الإسلامية، بسائط علم العقاب، في جرائم النشر، تعليقات مهمة على مجموعة القواعد القانونية المستخلصة من أحكام النقض... حتى عام ٩٤٩م، العارف (شعر)، الطريق

#### محمد عبدالله بن محمد بن آدّ الجكني

 $(\lambda 171 - 3731a = \overline{\phantom{a}}, \rho_1 - \gamma_1, \gamma_4)$ عالم قاض.

من بني جاكن في منطقة الحسينية بموريتانيا، طلب العلم فيها، ثم استوطن المدينة المنورة، وطلب العلم عند عمه محمد حبيب الله بن مايأبي في القاهرة، وعاد إلى الحجاز ليتقلد القضاء في عدة مدن، كالوجه وضباء وأُملج ومهد الذهب وأبحاء كما عمل رئيس محاكم في بعض تلك المناطق، ثم طلب إعفاءه بعد (١١) عامًا في القضاء، فعيِّن رئيس مراقبي الدروس بالمسجد الحرام لثلاث سنوات، لازم خلالها الشيخ عبدالحق الهاشمي وقرأ عليه كثيرًا وأُجيز منه إجازة عامة، ثم عين مدرِّسًا بالجامعة الإسلامية عام ١٣٨١هـ، ثم لزم بيته واعتزل الناس. وقد أسندت إليه الحكومة تقدير دية الخطأ بعد تغير الظروف المعيشية، ثقة به. وقد كفَّ بصره، ولم يترك كتابًا ولا ديوانًا؛ تورعًا. توفي بعد صلاة الجمعة في ٢٥ جمادي الأولى(١).

### محمد عبدالله بن محمد المختار الولاتي (١٣١٥ – ١٤١١هـ = ١٨٩٧ – ١٩٩٠م)

(تكملة معجم المؤلفين)

## محمد عبدالله بن محمد موسى اليعقوبي (١٣٢٣ – ١٤١٥ هـ = ١٩٠٥ – ١٩٩٤م)

عالم أديب.

ولد بمنطقة إينشيري شمال غربي موريتانيا، تعلم الفقه والعقيدة في محضرة والده، وسائر علومه من علماء بلده، عمل قاضيًا، ثم تفرَّغ للتدريس في المحضرة، التي توارثها عن والده وأجداده ببلدة إنتفانيت.

(٣) أعلام الشناقطة ص٣٧٤، ملتقى أهل الحديث، إثر وفاته (وولادته فيه ١٣٣٠هـ)،.

وله أعمال مخطوطة، منها: نظم علمي في الفقه والنحو والأخلاق، عدد من الرسائل النثرية بينه وبين معاصريه، دراسات عن العادات والتقاليد الاجتماعية الموريتانية، فتاوى ونوازل فقهية، أحكام قضائية، ديوان  $شعر (۲ ج)^{(1)}$ .

#### محمد عبدالله بن المختار التاشدبيتي (۰۰۰ – ۱۹۱۳ هـ = ۰۰۰ – ۱۹۴۳م)

عالم سلفي أديب.

من موريتانيا، درس على العلماء، ونظم الشعر، واهتمَّ بالأدب الشعبي، وكان رافضًا للتقليد الأعمى.

من تصانيفه: مفتاح باب الجنة في نصرة السنة والأئمة (نظم)، فرحة الأولاد في تاريخ السيرة بالميلاد، بداية الأصول ومنتهى قواعد الفحول، تحفة الأحباب في حلّ مشكل بعض الكتاب، تحفة أهل الاصطفا في فقه غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواهب الرحمن في أوجه الأقسام في القرآن، نيل المني المستطاب في ذكر أهل الكني من الصحاب، شفاء المريضة والمريض من داء جهل أحكام المحيض، سبل الرشاد إلى فتاوى أفضل العباد، حاشية على قواعد الزقاق، تحريم الوصل في الشعر من الأصل والفرع، الترغيب في الصلاة على النبي الفائض الصِّلات، فتح العلام في قواعد الأحكام، نظم عقد به حكم ابن عطاء الله الإسكندراني. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٥)</sup>.

محمد عبدالله مرزبان (PT - 2 - 191A = A127 - 177V) اقتصادي وزير.

<sup>(</sup>١) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٦٦، الأزهر (ربيع الأول ۱٤۰۸ه) ص۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٥) موسوعة أعلام العلماء ٤/ ٣٦٤.

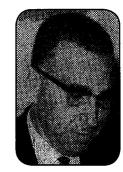

من مواليد الفيوم بمصر. حصل على شهادة الماجستير في التجارة وأخرى في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد بأمريكا، مدير إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكلفه الرئيس جمال عبدالناصر وشغل منصب رئيس بنك القاهرة ومؤسسة الغزل والنسيج وهيئة التصنيع. شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن. مات في الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن. مات في الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن. مات في

وله كتب، من مثل: إدارة المبيعات، رياضيات التسويق، الإدارة المالية(١).

#### محمد عبدالله بن مسلم البهلوي (۱۳۱۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۸۹۱ – ۱۹۷۸) عالم عامل.

ولد في قرية بملي، التابعة لمدينة شجاع آباد بولاية ملتان في باكستان، تلقّى العلم على كبار علماء المنطقة، منهم الشيخ غلام رسول بونتوي، ومحمد أنور شاه الكشميري، وأشرف على التهانوي، وسافر إلى ديوبند للالتحاق بالجامعة الإسلامية ويستزيد من العلوم والفنون، ثم قام بإنشاء مراكز دينية ودعوية لتعليم وتربية النشء الإسلامي، منها مدرسة مظهر العلوم في

(۱) الأهرام ع ٤٢٨٢٣ (١/١/١٥)ه)، موسوعة أعلام مصر ص٤٢٦.

قريته، ومدرسة أشرف العلوم في مدينة شجاع آباد، وكان كثير المطالعة في الكتب الدينية، وخاصة التفسير، وقضى حياته والدين، تعليمًا وتأليفًا، وإرشادًا وتبليعًا. وكان وقورًا صموتًا، مداومًا على قيام الليل، محبًا للعلماء وطلبة العلم، ناصحًا للمسلمين، مسارعًا إلى الخيرات، يحبُّ الجاهدين، ويجتهد لتطبيق الشريعة الإسلامية. توفي ليلة ٢٢ محرم، ودُفن بجوار مدرسته أشرف العلوم.

وقد صنَّف نحو أربعين كتابًا، معظمها حول الدعوة والإرشاد، وتصحيح العقائد وقديب الأخلاق، ومن أهمها تفسيره «التفسير البهلوي» الذي طبع منه حتى سورة الأنعام، ورسائل في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، وكتاب «أدلة الحنفية من الأحاديث النبوية» الذي طبع عام درياً.

محمد بن عبدالله المسيطير (۱۳۵۲ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالله الملحم (١٣٥٥ - ١٤٠٨ هـ = ١٩٣٦ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالله مليباري (۱۳٤٩ - ۱۹۱۲هـ = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۱م) أديب وكاتب صحفي.



(٢) ومنه ترجمته.

ولد في مكة المكرمة، نال إجازة في الشريعة من الكلية الإسلامية بالهند عن طريق الانتساب عام ١٣٩٣هـ. عمل موظفًا بإدارة البريد بمكة، ثم مديرًا لتحرير جريدة (الندوة) التي صدر عددها الأول على يديه يوم الأربعاء ٨ شعبان ١٣٧٧هـ. وفي عام ١٣٨٠ه حصل على امتياز إصدار أول جريدة رياضية متخصصة في السعودية (بالاشتراك مع فؤاد عنقاوي)، وهي جريدة (الرياضة) التي صدر عددها الأول في ١٣٨٠/٤/١١هـ ورأس تحريرها، غير أنما توقفت عن الصدور عند العدد ١٧١ بتاريخ ١٣٨٣/١٠/٢٨ه وذلك بعد إقرار نظام المؤسّسات الصحفية. ثم كان نائبًا لمدير عام مؤسسة عكاظ. كتب مقالات في مختلف الصحف وخاصة الندوة، ويعدُّ من رواد الأدب والنقد في السعودية، وقد اتصفت كتاباته النقدية بأبعاد إسلامية واضحة، حيث كان من أبرز المدافعين عن التراث والمحذرين من أخطار الغزو الثقافي. توفي عصر يوم السبت ٧ صفر، ١٧ أغسطس.

صدر فيه كتاب: المليباري حارس العربية/ زهير محمد جميل كتبي. - مكة المكرمة: المؤلف، ١٤١٣هـ، ٣٧٨ص.

من تآليفه المنشورة: المستشرقون والدراسات الإسلامية، المنتقى في أخبار أم القرى (تحقيق وتعليق وتعقيب)، المنتخب الملقَّق من كتاب إظهار الحق (اختصار وتحقيق). (وهو اختصار لكتاب "إظهار الحق" لرحمة الله بن حليل الرحمن الهندي، تلرحمة الله بن حليل الرحمن الهندي، تقاتلة الشيطان: قصص، وغربت الشمس: واينة، ١٧ رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم").

(٣) دليل الكاتب السعودي ص٤٤٤، هوية الكاتب المكي ص١٦٤، البعث الإسلامي (ربيع الأول ١٤٢٥هـ) ص٧٧، الرياض ع ٨٤٥٦ (١٤١٢/٢/٩هـ)، الفيصل ع ١٧٨

#### محمد عبدالله المهاجر = محمد عبدالله الآنسي

# محمد عبدالله المهدي البدري (۰۰۰ – ۲۰۱۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) عالم وكاتب إسلامي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٩٩هـ. كتب في علوم القرآن وآيات الأحكام، والمناهج التربوية والنظم الإسلامية. شيعت جنازته يوم الاثنين ٣ شعبان، ٤ يوليو. من كتبه المطبوعة: القرآن الكريم: تاريخه وعلومه، قصد الكلام في معاني الآيات والأحكام: تفسير سورة النور، قصد الكلام في معاني الآيات والأحكام: سورة الفتح صورة الخج – الطلاق، دليل المعلم في

التربية الإسلامية: المنهج والطريقة، الموجز

في النظم الإسلامية.



محمد بن عبدالله النافع (١٣٥٦ - ١٤٣٠ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٩م) مستشار قانوني.



(ربيع الآخر ١٤١٢هـ) ص٩، أدباء سعوديون ص٥٥٧. الاثنينية ٤/ ٢٦٩ – ٢٩٩، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص١٤١.

من محافظة شقراء بالسعودية، تخرَّج في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وحصل على دبلوم عال في القانون المقارن من معهد الدراسات العربية بالقاهرة، والماجستير في العلوم القانونية من جامعة تولين بأمريكا، عاد وعمل مديرًا للدوائر القانونية، ورئيسًا للجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل، ومستشارًا قانونيًا في محلس التعاون، ورأس لجنة الأنظمة والإدارة بمجلس الشورى، وعيِّن رئيسًا لهيئة الرقابة والتحقيق عرتبة وزير. وكان عضوًا في العديد من الهيئات المحلية والدولية، وشارك في تدريس نظامي العمل والتأمينات الاجتماعي بمعهد الإدارة. وكان واحدًا من أعلام القانون ومرجعًا فيه ببلده، وماكان يحب الظهور الإعلامي. له مقالات في مجلة معهد الإدارة. وكان يعشق لعبة البلوت ويمارسها باحترافية! مات في شهر صفر أو ربيع الأول<sup>(١)</sup>.

محمد بن عبدالله الهدار (۱۳۲۰ - ۱۲۱۸ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۷م) عالم مفت.



ولد في قرية عزة بضواحي مدينة البيضاء في المدرسة البيمن، نشأ في أسرة علم، تعلم في المدرسة الحكومية بالبيضاء، وعند علماء في تريم، ثم تصدَّر لنشر العلم وحلِّ مشكلات الناس، وأنشأ المعهد العلمي بمدينة البيضاء

(۱) موسوعة الشخصيات السعودية ص٥٧٨، عكاظ ع ٩٩٧ (١٠١/٩/١٠).

الذي تخرج فيه الكثير من رجالات الفكر والدعوة، وكان مفتيها، وكثير التنقل للدعوة والإرشاد داخل اليمن وخارجها، ومشهورًا بالنشاط والحيوية، من أعلام التصوف في اليمن، مات في ٢٨ جمادى الأولى.

كتب نجله حسين مؤلفًا عنه بعنوان: هداية الأخبار في سيرة الداعي إلى الله محمد الهدار.

له مؤلفات تزيد على (٢٤) كتابًا، غير المواعظ والمحاضرات التي قام بجمعها تلامذته ومريدوه. مؤلفاته المطبوعة: شفاء السقيم في أحاديث المنقذ العظيم، نفحات رمضانية، خطب منبرية، عجلة السياق إلى مكارم الأخلاق، صاروخ القرآن والسنة، حواهر الجواهر، ديوان شعر (خ)(٢).

محمد عبدالله الوالي (١٣٣٥ - ١٤١٠ه = ١٩١٦ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد عبدالله ولد الصديق آل الشيخ سيد ألمين

(نحو ۱۳۵۳ – ۱۹۳۳ه = نحو ۱۹۳۵ – ۱۰،۲م)

عالم مشارك.

من بلاد شنقيط. واصل تعليمه، وتحل من أمهات الكتب والمراجع العلمية بنفسه، كما درس على العديد من أعلام المنطقة، من أمثال المرابط أباه ولد محمد الأمين، والمرابط أعمر ولد محم بوب. حجَّ قبل الاستقلال، ومكث متعلمًا مدة طويلة في الحجاز، كما عمل قاضيًا شرعيًا في الإمارات سنوات عديدة، وتتلمذ عليه الكثير. أفتى، وعلم في المدارس والثانويات والمعهد العلمي بأبي

(٢) معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٨٠٧، هجر العلم ٢/ ٨٦٠، ومستلزكه ص٣٠٠، إدام القوت ص٩٠٢، معجم البابطين لشعراء العربية، موسوعة الألقاب اليمنية ٧/ ٢٩٣، موسوعة الأعلام للشميري (ووفاته في الأخير ٧ ربيع الآخي).

تلمت، وخاصة علوم اللغة، وكان بيته محضرة متعددة الاختصاصات، يأوي إليه طلبة العلم من موريتانيا والإمارات وغيرها، وجمع مخطوطات، وعدَّ أحد العلماء الخمسة الكبار ببلده. توفي في الأول من شهر شوال، ۱۹ آب (أغسطس).

ترك تصانيف مختلفة في علوم الدين واللغة، إضافة إلى الفتاوى التي جمعها من عصارة عمله في دار الإفتاء بالإمارات، ذُكر أنما قيد الطبع والتحقيق(١).

محمد عبدالله ولد هيبد الجكنى (7771 - PP71a = 3191 - PVP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالماجد ذاكر (1071-17312=1791-1174) مقرئ جليل.



ولد في مدينة لكنؤ بالهند، نال شهادة حفظ القرآن الكريم محوَّدًا بالسند، تعلم القراءات السبع من الشاطبية ثم العشر، والعلوم العربية والإسلامية في عدد من المعاهد والمدارس بباكستان، من شيوخه والده محمد عبدالملك، وحفظ الرحمن عبدالشكور. وتلقّى من الشيخ محمد سيتهى دعوة لتأسيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، فدرَّس هناك، ثم ارتحل إلى الحجاز منذ عام ١٣٨٢هـ، (١) مما كتبه المختار ولد داهي في موقع الأخبار (وكالة أنباء

مورپتانية) ۲۰۱۲/۸/۲۱م.

بمنطقة الرياض (إثر وفاته). (٣) معجم البابطين لشعراء العربية. وهو غير سميَّه المهندس

فدرَّس القرآن الكريم في مكة المكرمة، ثم في بريدة، فالرياض ليكون كبير مدرِّسي الجمعية بمنطقة الرياض، وكان أول مدرِّس بما في الرياض، وتعيَّن خطيبًا لجامع الملك خالد عام ١٤٠٠هـ. وقد خدم كتاب الله تعالى نحو خمسين عامًا، وتخرَّج على يديه أجيال من الطلبة، فتية ورجالًا، وقد توفي صباح يوم الأحد ١٨ جمادي الأولى(١).

#### محمد عبدالمجيد إبراهيم (7371 - 71312 = 1791 - 09914) باحث تربوي أديب.

ولد في القاهرة، وحصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعتها، ودبلوم في التربية الأساسية، ودبلوم اليونسكو في إنتاج واستخدام الوسائل السمعية والبصرية، ودبلومات أخرى من بريطانيا، وماجستير في التربية من جامعة أدنبرة، ثم درَّس وفتَّش وأدار واهتم بتعليم الكبار، وصار خبيرًا باليونسكو، وبالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبالجالس القومية المتخصصة، وكان السكرتير العام المساعد للمكتب الدائم لمؤتمر الزجَّالين، وله عدد من المقالات. وله مؤلفات أيضًا، منها: حدود الاستحدام العلمي لوسائل الاتصال الجماهيري في محو الأمية، فنُّ السيناريو والحوار، وجميع الكتب المصاحبة لبرامج محو الأمية بالتلفزيون المصري، مع أفلام وثائقية، وبرامج تلفزيونية في حلقات طويلة، وديوان شعر: العصفور الشارد، وملحمة زجلية عنوانها: الميثاق(٣).

#### محمد بن عبدالمجيد البروقيني (۱۳۲۹ – ۱۹۱۳ه = ۱۱۹۱ – ۱۳۹۳م) عالم متصوّف.

(٢) إمتاع الفضلاء ٤/ ٢٧٩، وما كتبه تلميذه آدم محمد علي محمد في موقع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

الزراعي، من مصر أيضًا.



ولد في قرية بروقين، من قرى نابلس. حصل على الشهادة العالمية من الأزهر، وعاد فدرَّس، اعتقلته السلطات البريطانية، ونُفي إلى نابلس، ثم إلى عمَّان، وعمل إمامًا ومدرسًا في صفورية، وامتُحن فصبر. وكان متصوفًا نقشبنديًا، طويل الصمت، ليِّن الجانب، حسن المعشر، ورعًا، لا يستظلُ في ظلِّ البنوك، متعبدًا، صاحب أدعية وأوراد، محبًا لأهل العلم، وأبي أن يكون قاضيًا للقضاة في المحاكم الشرعية. توفاه الله يوم الجمعة ٩ رجب، الأول من كانون الثاني.

--- · I منصل الراب الم ونُونِ الله بالأبصار - بتوزُّعنده ليستبصار -ووديقة باوانصل كالنكالسورا لحدال ... - وهل دعترال إصلا عضوا بأنظ مد بحال و فسرو بروم باشع وداله في ذا لبا بدوق ع ونماكروني معنى خلفا فالشيء بالمرنى ويعلقا وكوده موى سأل لجليلا في مرها غدائب ولسهد. اذمنويك لمحالات في ومدكل تعالى وفدوى فيراوري اليانا سية الرابعيانا فالنه هلطعي لمشهور وهوالدي في لي الجهور ولمؤمنون وغير بافره بريسل مزار فاغر - كما بي مركنياده ما و فالمنة لمسنى ود فاراده

#### محمد البروقيني (خطه)

صدر فيه كتاب: سيرة الشيخ البروقيني، المسماة إتحاف النابه الجيد في مناقب الشيخ محمد بن عبدالجيد/ توفيق بن عمر السيدي. - القدس: مطبعة مسودي، ٥١٤١ه.

وله من التصانيف: التحذير ممن حرَّف

وخان وأفتى بحلِّ التمباك والدخان على المذاهب الأربعة (يردُّ فيه على قاض أفتى بحلِّ الدخان). وكتاب شرع فيه ولم يتمه، عنوانه: تحذير أهل الملل والأديان من فتنة قاديان، وصفحات من سيرته، ضمِّنت الكتاب الذي صدر فيه. وله مقالات وقصائد ومكاتبات وأقوال، وفوائد ومسائل فقهية وأصولية وفنون مختلفة، ضمِّنت الكتاب السابق أيضًا(۱).

#### محمد عبدالمجيد الشافعي (١٣٣٨ – ١٤١١هـ = ١٩١٩ – ١٩٩٠م)

رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، الملقب بررشاد الشافعي».

ولد بجهة منوف في مصر، حصل على مؤهل تجاري، ودبلوم عال تعاوين من رومانيا، حضر الدروس الشرعية على علماء، وخاصة الشيخ محمد حامد الفقي، ثم كان سكرتيرًا لوزير في محلس النواب. تولَّى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية بعد أن أعاد إشهارها عام ١٣٩٢هـ حتى ١٣٩٥ه. واعتبر المؤسّس الثاني للجماعة، وكان نشيطًا شجاعًا، غيورًا على عقيدة السلف، فألقى الخطب والمحاضرات، وكتب في محلتي الهدي النبوي والتوحيد، وهو الذي أصدر الأخيرة، وقوّى الصلة بين المركز العام للجماعة وفروعها، وعمل في آخر حياته مديرًا عامًا لتموين محافظة الجيزة، ولم يترك آثارًا علمية سوى مقالاته، توفي يوم الثلاثاء ٥ ربيع الأول، ٢٥ سبتمبر (٢).



محمد عبدالمجيد الشافعي تولى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية

#### محمد عبدالمجید عامر (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م)

أستاذ المعادن.

وقد يسمى «عبدالجيد عامر».

من مصر. نال شهادة الدكتوراه في علوم الهندسة من مدينة آخن الألمانية، متخصصًا في هندسة المناجم والفلزات. وعمل هناك تسع سنوات، ومنحه الرئيس الألماني وسام الاستحقاق. عاد أستاذًا في كلية الهندسة بجامعة الأزهر، وصار وكيلًا للكلية، وعمل مع الطلبة المتعلمين في ألمانيا، أو الذين يتعلمون في المدارس الألمانية بالقاهرة، وقد احتير أمينًا للرابطة المصرية الألمانية، وكان يهدي أبحاثه إلى جامعته التي تخرَّج فيها. توفي يوم ۱۷ صفر، ۱۲ شباط (فبراير). من عناوين كتبه: دراسات في جغرافية الموارد الاقتصادية في العالم، مشاكل نقل البترول العربي، الجغرافيا السياسية والدولة، دراسات في أسس الجغرافيا السياسية والأوضاع العالمية الجديدة، الثروات المعدنية في العالم الإسلامي: دراسة في الجغرافيا الاقتصادية، الصناعات البتروكيماوية في العالم العربي وإمكانية التنسيق بينها، الفلزات تحت الجهر/ إ. كاوتسور (ترجمة باسم عبدالجيد عامر)<sup>(۳)</sup>.

#### محمد بن عبدالمجيد المُصَنِّف (١٣٤٣ - ١٤٠٥هـ؟ = ١٩٢٤ - ١٩٨٥م) عالم مشارك.

(٣) ملتقى ARAB – ENG المهندسين ٢٠٠٩/٢/١٧ مع إضافات ببليوجرافية. ويحذر من اختلاط كتبه بكتب غيره.

من مواليد مدينة جبلة جنوب غرب مدينة إبّ باليمن، من أسرة تمتم بالعلم والعلماء، وأتحذ علومه عن علمائها، وأتقنها، وكان ذا اطلاع واسع في الأدب وغيره، تصدَّر للتدريس، وتخرَّج عليه الكثير من العلماء والأعلام، وصار مديرًا للمدرسة العلمية بجبلة وخطيبًا للجامع الكبير بما، كما عين حاكمًا لمدينة ذمار، فالنادرة. وعُدَّ من نوابغ العلماء في فنون عدة، وكرَّس حياته للعلم، وأفتى في القضايا الشرعية.

وله تآليف، هي: ضوابط النحو الواضح، ضوابط القطر وشرح ابن عقيل، مختصر في علم البلاغة، التعريف بعلم التصريف، وسيلة الطلاب نظم قواعد الإعراب، تيسير الوصول المستخلص من إرشاد الفحول في علم الأصول، ومختصرات في شرح الأزهار، الدرُّ المصان في علم الميزان، عقد الدرر نظم نخبة الفكر، مختصرات في علم التوحيد والتاريخ والجغرافيا والفلك وغير ذلك من نظم لعلوم نحوية، ومجلد في الخطابة، مرتقى المال الطلاب في النحو<sup>(1)</sup>.

#### محمد بن عبدالمحسن الخيال (١٣١٨ - ١٤١٣هـ = ١٩٠٠ - ١٩٩٣م)

عالم قاض، مدرِّس للعلوم الشرعية.

ولد في المجمعة بالسعودية. درس العلوم الشرعية على علماء، في المسجد النبوي وغيره، وكتب الصكوك والوثائق والاتفاقيات، ونسخ كثيرًا من الكتب المخطوطة النادرة وضمَّها إلى مكتبته، التي صارت مفتوحة لطلبة العلم فيما بعد. لازم الشيخ عبدالله العنقري. عمل قاضيًا في عدة أماكن، منها المدينة المنورة رئيسًا للمحكمة المستعجلة، ثم نقل لرئاسة محاكم منطقة الأحساء. وكانت له حلقات لتدريس الحديث والفقه والفرائض بالأحساء، ثم قطر، ثم الرياض. وكان متواضعًا، زاهدًا في

<sup>(</sup>٤) موسوعة الألقاب اليمنية ٦/ ٤٦٦.

 <sup>(</sup>١) ومنه هذه الترجمة.
 (٢) حماعة أنصار الس

 <sup>(</sup>٢) جماعة أنصار السنة المحمدية وجهودها في نشر عقيدة السلف/ أحمد محمد طاهر عمر، رسالة دكتوراه من حامعة أم القرى، ص٢٧٧.

ترف الدنيا. توفي في ٩ رمضان بالرياض. من مؤلفاته: حاشية على الروض المربع، ورسائل خطية، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة/ محمد بن أحمد المطري (تحقيق)(١).

#### محمد بن عبدالمحسن الدعيج (١٣٠٠ – ١٣٩٦ه = ١٨٨٢ – ١٩٧٦م) عالم محسن.

من مواليد الكويت. اشتغل بالتجارة ثم بالعلم، درس على الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان وغيره، وكانت له مراسلات ولقاءات مع الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي في عنيزة بنجد، أمَّ المصلين في مسجد العتيقي سبعين عامًا، وكان يعظ ويدرِّس طلاب العلم ويُفتي حين يُسأل، كلُّ ذلك حُسبة لوجه الله تعالى. ثم إنه فطبع ووزع عشرات الآلاف من المصاحف فطبع ووزع عشرات الآلاف من المصاحف في شتى بقاع العالم الإسلامي على نفقته في شتى بقاع العالم الإسلامي على نفقته الخاصة، وزار مطابع مصر لأجل ذلك، وسفارات عربية وإفريقية، وأنفق جميع أمواله في ذلك. رحمه الله وجزاه خيرًا. توفي يوم الاثنين ٢٢ رجب، ١٩ يوليو(٢).

#### محمد عبدالمحسن طه بدر (۱۳۵۱ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۳۲ – ۱۹۹۰م) ناقد أدبي.

من مركز السنطة بمحافظة الغربية في مصر. حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم كان أستاذ الأدب العربي الحديث بالكلية نفسها، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها. وكان ناقدًا روائيًا، أثنى عليه جابر عصفور عميد الحداثين بمصر. توفي في شهر مارس.

(٢) موقع عائلة الدعيج (ربيع الآخر ١٤٣٣هـ).

من كتبه: تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (١٨٧٠ – ١٩٣٨م)، التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث (أصله ماجستير)، حول الأديب والواقع، الرؤية والأداة: نجيب محفوظ، الروائي والأرض. وهكذا طبع الكتاب الأول بعنوانه، ويبدو أنه نفسه رسالته في الدكتوراه، التي ورد عنوانها في «قاعدة معلومات الرسائل الجامعية»: تطور الرواية العربية الحديثة في مصر من أوائل القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية. ويبدو أن اسمه وحده «محمد عبدالحسن»(٢٠).

#### محمد عبدالمطلب الأحمر (۱۳۲۸ - ۱۶۰۰ ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۰م) مطرب مشهور.



من شبراخيت بمحافظة البحيرة. حفظ القرآن الكريم. استمع إلى الأسطوانات في القهاوي فاستهوته الأغاني والمواويل. غنَّى في المسارح والكازينوهات، وكوَّن شركة إنتاج، غنَّى وأطرب، وله ما يزيد على ١٠٠٠ أغنية. توفي يوم الخميس ١٠ شوال، ٢١ آخسطس) (أ).

#### محمد عبدالمقصود جاب الله (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٣) أعلام مصر في القرن العشرين ص٣١٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٢٩، الفيصل ع ١٦٠ (شوال ١٤١٠هـ).

(٤) أهل الفن ص ٨٧، الموسوعة الحرة ٣٠١٣/٨/٣م.

محمد عبدالمقصود النادي (۰۰۰ - ۱٤۲۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) أستاذ الفيزياء النووية.

من مصر. حصل على دكتوراه فلسفة من جامعة لندن، وأخرى في العلوم من جامعة القاهرة عام ١٣٦٥ه. أستاذ الطبيعة وخواصِّ المادة في كلية العلوم بالجامعة المنصورة. أنشأ العديد من معامل البحوث في مختلف فروع الفيزيقا الذرية والنظرية، أطياف الكتلة بكلية العلوم، وأسهم في أنشأ معمل الطاقة النووية العالمية، ومعمل إنشاء قسم الفيزيقا بميئة الطاقة الذرية. وانشاء قسم الفيزيقا بميئة الطاقة الذرية. وأولى: مؤلفاته: خواصُّ المادة والصوت، تطور علم الطبيعة: تحول الآراء والمبادئ الأولى: النظرية النسبية والكمات/ أينشتين، ليوبولد أنفلد (ترجمة مع عطية عاشور).

ورسالته في الماجستير من جامعة القاهرة: معاملات اللزوجة وثوابت سذرلاند لغاز كبريتور الأيدروجين بين درجة حرارة ٥٥ مئوية وحمر لبخار كلوريد الإيثيل درجة ٨٨ درجة مئوية ودرجة مئوية.



 (٥) الموسوعة العربية الميسرة ٤/ ٢٢١٤ مع إضافات. وهو والد البطل الرياضي الأستاذ نبيل محمد النادي، المتوفى سنة ٢٠٠٨م.

#### محمد بن عبدالملك المروني (۱۳۵۷ - نحو ۱۹۱۵ه = ۱۹۳۸ - نحو ۱۹۹۹م) كاتب، عالم زيدي، مؤرخ.

ولد في صنعاء. التحق بالمدرسة الابتدائية، ثم بالجامع الكبير، وأخذ عن عدد من المشايخ والعلماء. التحق بعد الثورة كاتبًا في وزارة الداخلية، ثم بوزارة الإدارة المحلية. من مؤلفاته المطبوعة: الوجيز في تأريخ بناية مساجد صنعاء القديمة والجديدة، الثناء الحسن على أهل اليمن بلسان الرسول المؤتمن.

ومما ذكر له أنه (تحت الطبع): نبذة في تأريخ الوهابية، تحفة الزمن في وحدة اليمن، الحركة العراقية في الكويت، الفوائد القيمة المأخوذة من كلام الزيدية، فوائد الأنام لحلً مشاكل العوام(١٠).

#### محمد عبدالمنان يوسف الطويل (١٣٣٦ – ١٤٣٠هـ = ١٩١٧ – ٢٠٠٩م)

قائد عسكري وطني، لقبه أبو كمال. من فلسطين. أسَّس مع آخرين «حركة القوميين العرب»، وكان هو أحد قادتها العسكريين، وبالتنسيق مع جمال عبدالناصر شكل مجموعات فدائية في دول الطَّوق، وتحت قيادته نفذت هذه المجموعات العديد من العمليات الفدائية. وهو كذلك من مؤسِّسي وقادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان هو ووديع حداد يمثلون قيادة الفرع الخارجي(٢).

## محمد عبدالمنعم = محمد عبدالمنعم زكي سالم

#### محمد عبدالمنعم إبراهيم (١٣٢٥ - ١٤١١ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٩م)

كاتب، محرر صحفي، شاعر إسلامي.

 (١) أعلام المؤلفين الزيدية ص٩٣٩، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ٩٩٨، موسوعة الألقاب اليمنية ٢/ ٧٦٦.
 (٢) موقع الجبهة الشعبية لتاريخ فلسطين (٤٣٠ه).



من مواليد القاهرة، تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، عمل في المحاماة والصحافة والأدب، وكان أمينًا عامًا لأول هيئة أنشئت لتحرير الجزائر، ووكيلًا لهيئة الدفاع عن الأمير عبدالكريم الخطابي، ومديرًا عامًا للمركز العام للشبان المسلمين، أصدر ورأس تحرير بعض المجلات الأدبية، منها مجلة «الأمانة» ومجلة «الدعاية»، ومجلة «ربة البيت» ومجلة «الجامعة الإسلامية» وشارك في ندوات شعرية.

قدِّم في شاعريته رسالة ماجستير عنوانها: محمد عبدالمنعم إبراهيم شاعرًا/ حسن عبدالمعطي حسن (جامعة الأزهر، ١٤١٨).

وصدرت له الدواوين التالية: وانشقَّ القمر، من وحي الهجرة، غنوا معي للحبِّ والحياة، الهمزية السينة في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، استشفاف الأدلة في استشراف الأهلة، دقوا الطبول ورددوا الألحانا، وديوان مخطوط.

ومن مؤلفاته الأخرى: فتاة غير مستقيمة (مجموعة قصص)، معتقدات قدماء المصريين وآدابحم، مبادئ المبادئ، أسئلة الأطفال وكيف نواجهها ونفيد منها. ومؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

#### محمد عبدالمنعم الإزميرلي (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م)

عالم كيمياء.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

من مصر. حاصل على الدكتوراه في الكيمياء، وصار عالم كيمياء متميرًا. عمل في مراكز بحثية متخصصة، وأستاذًا في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة بغداد، ومُنح الجنسية العراق، وقتل في أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، وقتل في «معتقل المطار» من قبل العدو المحتلّ، في منتصف العام الميلادي. وذكر في «موقع» أنه أثناء التشريح تبيَّن أن الأطباء قد أحدثوا فتحة في جمحمته بطول (٢٠) سم.

#### محمد عبدالمنعم الجمال (۰۰۰ - بعد ۱٤٠٩ه؟ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۹م؟)

باحث اقتصادي إسلامي.

من مصر. وكيل وزارة المالية للبحوث الاقتصادية والضريبية، أستاذ الدراسات العليا بجامعتى عين شمس والأزهر.

من كتبه: الأخلاق والمعاملات في الإسلام، التفسير الفريد للقرآن الجيد (٤ مج)، العبادات في الإسلام، مصطلحات فقهية ودراسات إسلامية، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة (٢ مج).



محمد عبدالمنعم الجميعي (١٣٣٦ - ١٣٩٧ه = ١٩١٧ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالمنعم بن حسن الأنصاري (1940 - 1940 - 1979 - 1970) شاعر.

ويرد اسمه «عبدالمنعم الأنصاري».



ولد في بلدة إدفينا بمحافظة البحيرة في مصر، لم يكمل دراسته بعد وفاة أبيه، ولعله اكتفى بحصوله على دبلوم من معهد البريد، واتجه إلى العمل ليعيل الأسرة، فعمل مترجمًا في قناطر إدفينا بين العمال المصريين ورؤسائهم الإنجليز، ثم كان موظفًا في مصلحة البريد، ثم انتدب للعمل بمديرية المتقافة، ثم بهيئة قصور الثقافة، وعمل من خلال موقعه في عضوية لجنة الشعر بالجلس الأعلى للثقافة على الذود عن القصيدة العربية الخليلية ضدَّ هجمات الحداثيين ومن تابعهم، وكان صاحب صالون أدبي. توفي بالاسكندرية.

صدرت أعماله الكاملة بعد وفاته باعتناء عبدالله سرور، وتضمُّ أربعة دواوين، سبق نشر ثلاثة منها، وهي:

أغنيات الساقية، على باب الأميرة، قرابين، مواجهة، كما صدرت أعماله الكاملة بتحقيق أيمن صادق عن دار الوفاء بالإسكندرية عام ١٤٢٧هـ(١).

(۱) الأهرام ع ٤٣٢٦٦ (١٤/١٤/١٤)هـ)، الفيصل ع ١٦٠ (شوال ١٤١٠هـ) ص١٢٢، شعراء من الإسكندرية ص١٢٥، شعراء الإسكندرية وتجاركهم الإبداعية ص٨.

#### محمد عبدالمنعم حسين (۰۰۰ – ۱٤۲۳ه؟ = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالمنعم خفاجي (۱۳۳۳ - ۱۹۱۷ = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۲م) أديب وكاتب موسوعي إسلامي مكثر من التصنيف.



ولادته في قرية تلبانة بمركز المنصورة من أعمال الدقهلية في مصر، من أسرة عريقة. حفظ القرآن في الريف وهو صبى. أصرَّت والدته على أن يكون مثل أبيها شيخًا أزهريًا، فدرس في الزقازيق، ثم حصل على الدكتوراه في الآداب من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة ١٣٦٦ه، ثم كان عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وأستاذًا للأدب والنقد بجامعة الأزهر في القاهرة، أستاذ الدراسات العليا بالكلية، وبكلية اللغات والترجمة، منتدب في معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، كما عمل أستاذًا بليبيا والسعودية والخرطوم، وأشرف على رسائل علمية عديدة. خبير في مجمع اللغة العربية. رأس مجلس إدارة رابطة الأدب الحديث، وناب في رئاسة جمعية أبوللو الجديدة بالقاهرة، مستشار التحرير لجلة «عالم الفكر» التي تصدرها الحمعية العامة للثقافة والفنون والإعلام، رئيس محلس إدارة مجلة الحضارة. وكان عضوًا في هيئات وجمعيات ثقافية كبيرة، مثل المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والجالس القومية المتخصصة، ومجلس الجامعة، والمحلس الأعلى للأزهر، وعضو لجان فحص الإنتاج

العلمى لهيئات التدريس بجامعة الأزهر. وكان مكبًا على العلم، نهمًا في التحصيل، مولعًا بالقراءة، الكتاب والقلم والأوراق هى كل شيء في حياته، يحضر الندوات الأدبية والعلمية لأعلام العصر، مع صلة وطيدة بهم. وكان مغرمًا بالتراث، وارتبطت شخصيته وبناؤه الفكري بذلك، مع اهتمام بعلوم إسلامية، والكتابة فيها، فله تفسير للقرآن، وشرح لصحيح البخاري... وتأثر بشخصيات قلقة أو منحرفة، فكان أول قصيدة كتبها عن سعد زغلول، وكان كاتبه المفضل طه حسين وزكى مبارك وغيرهما، ومال إلى العقاد أيضًا، معجبًا به، مع حبه للآخرين... هكذا في مصدر. وأحبَّ بحلاتٍ حبًا شديدًا، مثل الهلال والمقتطف واللطائف المصورة والرسالة. وكان طيب الأخلاق، سمحًا، متواضعًا، حييًا. عميد آل الخفاجي بمصر والعالم. وله مذكرات في (٣) أجزاء. توفي يوم الأربعاء ٨ صفر، ٨ شباط (فبراير).



محمد عبدالمنعم خفاجي (خطه وتوقيعه)

ومماكتب فيه:

صفحة تعريف بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي، ٣١ص (رأيته، أظنه بقلمه).

الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي شاعرًا/ محمد أحمد إبراهيم حمزة (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤١٠هـ).

محمد عبدالمنعم خفاجي ناقدًا/ واصل حسن عبدالرحمن (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر في إيتاي البارود، ١٤١٤ه). مؤلفاته زادت على (٥١٠) كتاب، تأليفًا وتحقيقًا، بل أُجريت مقابلة مع زميله علي

على صبح في كتاب (الحركة العلمية في الأزهر)، وكُتب عنوانها: الخفاجي صاحب الثمانمائة كتاب، ويكون بمذا أو ذاك أكثر المصنفين في عصرنا، ومن هذه المؤلفات: الآداب العربية في العصر العباسي الأول، أحلام الشباب، الأدب الإسلامي، أدب الدنيا والدين للماوردي (تحقيق)، الأدب العربي الحديث ومدارسه، الأدب العربي وتاريخه (بالمشاركة)، أدباء الشرق (مع آخرين)، الأزهر في ألف عام، الإسلام والحضارة الإنسانية، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (تحقيق، ٦ مج)، البديع لابن المعتز (تحقيق)، التصوف في الإسلام وأعلامه، تفسير القرآن الحكيم (١٣ مج)، التيسير في الفقه والحديث والتوحيد. وغيرها من المؤلفات المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

نيسان (أبريل).

محمد عبدالمنعم خلیل (۲۰۰۰ – ۱۶۲۸ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالمنعم رخا (+ TT 1 - P + 3 1 & = 1 1 P 1 - PAP 14) رسام كاريكاتير.



(١) مع رجال الفكر بالقاهرة ١/ ٣٤٣، أدباء مصر ص٤٧، الحركة العلمية في الأزهر ص ٤٥٢، ٥٧٥، معجم البابطين ٤/ ٥٠٢ المستقبل الإسلامي ع ٣٨ (شوال ١٤٢٣هـ) ص٥٤، الجحتمع ع ١١٩٤ (١٤ ذو القعدة ١٤١٦هـ) ص٥٦، الأزهر س ٦٩ جـ ٣ ص٤١٢، و س ٧٣ ع ١ ص٧٥، و س٧٢ جه ٥ ص٧٤٩، ومحرم ١٤٠٦هـ ص٨٢، ومحرم ١٤١٨ه ص١٢٦، الجماديان ١٤٠٣ه ص١٤٩٠، الأهرام ع ٢٥٥٦٢ (١٤/٧/٢/١٤هـ). وخطه من كتابة لعبدالحميد السلمان.

من محافظة القليوبية بمصر. بدأ رسومه مع الأخوين مصطفى وعلى أمين في صحيفة (أخبار اليوم) عام ١٩٤٤م، وكان سباقًا في نشر فنّ الكاريكاتير بمصر، الذي كان قبله وقفًا على الرسامين الأجانب. وقد اشتهر بشخصياته الكاريكاتورية العديدة التي عبر بما عن الحياة السياسية والاجتماعية بمصر طوال أكثر من ستين عامًا. واحتير رئيسًا للجمعية المصرية للكاريكاتير عند تشكيلها في سنة ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م)، وحصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون. توفي في الثالث من شهر رمضان، العاشر من

صدر فيه كتاب: رخا فارس الكاريكاتير/ سعيد أبو العنين. - القاهرة: مؤسسة أحبار اليوم، ١٤١٠هـ، ٢٦٧ص(٢).

محمد عبدالمنعم زكي سالم (۱۳۲۳ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) زجال مشهور، تكنّى بأبي بثينة، وعرف ب«محمد عبدالمنعم» وحده.



من الإسكندرية. حصل على الثانوية من المدرسة الخديوية، وعمل بوزارة الزراعة، كتب في صحف عديدة، ونشر أزجاله في محلة «كل الدنيا»، وهو من مؤسّسي اتحاد كتّاب مصر، مثّل بلده في مؤتمر الزجل العربي بلبنان عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)

(٢) الجزيرة ١٤٠٩/٩/٥ هـ، أعلام مصر في القرن العشرين

وحصل على جائزته الأولى، وغني له مطربون ومطربات، ووصف في المصدر أدناه بأنه «أمير الزجالين». مات في ٢٨ شوال، ۲ يونيه بمدينة السويس.

وله كتب، من مثل: الزجل والزجّالون، فرنُّ الزجل العربي، أزجال أبو بثينة (٨ ج)، مشرق النور (مع آخرين).

ومن القصص الطويلة: غرام العجائز، ماري مرجريت، مذكرات عاشقة، الخادم المعشوق، عاشقة أخيها، يوم في دار الآثار، فكاهات جحا وأبي النواس. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

محمد عبدالمنعم بن عباس حلمي (۱۳۱۷ – ۱۳۹۹ه = ۱۳۹۹ – ۱۳۱۷

هو الابن الأكبر للخديوي عباس حلمي الثاني ابن الخديوي توفيق.



ولد في القاهرة، وكان وليَّ عهد أبيه. تولَّى رئاسة بحلس الوصاية على الملك أحمد فؤاد الثاني عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م) عندما تمَّ إعلان الجمهورية برئاسة محمد نحيب. وكان والده قد حكم مصر من ١٨٩٢ -١٩١٤م، وانتهز الإنجليز فرصة سفره إلى الآستانة فعزلوه عن الحكم. وعاش المترجم له في مصر وبها مات<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>٣) أهل الفن ص١١٩. وصورته من معجم البابطين. (٤) الموسوعة الحرة (٦ يونيو ٢٠١٠م).

محمد عبدالمنعم العطار (۰۰۰ – ۱۹۳۶ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد عبدالمنعم الغرباوي** (۱۳۳۰ – ۱۲۲۶ه = ۱۹۱۲ – ۲۰۰۳م) شاعر تربوي.



من مواليد قرية شها بالمنصورة. حفظ متونًا وقصائد شعرية، وحصل على شهادة مدرسة المعلمين، ثم درَّس في محافظة الدقهلية، وعمل مديرًا لمدرسة بلقاس الابتدائية، فرئيسًا لمجلس قرية بلقاس. نشر شعره في الصحف والمجلات، وقد نظم الشعر وهو فتى. توفي في شهر ديسمبر.

ومماكتب فيه وفي شعره:

الغرباوي شاعرًا/ محمد فريد عدس.

محمد الغرباوي شاعرًا محمد سمير عبدالمعطي (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بالمنصورة، ١٤٢٢هـ).

طبع له ديوانا شعر: الواحة المجهولة، أوراق الخريف(١).

#### محمد عبدالمنعم القيعي (١٣٤٦ - ١٤١١ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٠م) باحث في علوم القرآن والفكر الإسلامي. ولد في قرية الدَّلْجُمون بمحافظة الغربية في

(١) الأهرام ٢٩ يونيو ٢٠٠٣م، معجم البابطين للشعراء العرب. وكتب عنه رجاء النقاس في كتابه: ثلاثون عامًا مع الشعر والشعراء.

مصر، حفظ القرآن الكريم في سنِّ مبكرة، ونال الإجازة والماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم كان أستاذًا في الكلية نفسها، ورئيسًا لقسم التفسير وعلوم القرآن حتى وفاته، كما درَّس في عدد من الجامعات العربية بالسعودية والسودان، وتحرَّج عليه الكثير من بلده ومن تركيا والعراق والسعودية والسودان. وتوفي في ٢ والعراق والسعودية والسودان. وتوفي في ٢ جمادى الآخرة، ١٩ ديسمبر.

وترك مؤلفات عدة، منها: الإسلام تعقل واستنباط، الأصلان في علوم القرآن، ثقافتنا الدينية، قانون الفكر الإسلامي: لبنات في السنة، بناء المنهجية العلمية، نظرات في السنة، دراسات قرآنية، عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة، نظرة القرآن للجريمة والعقاب، قضية الربا في الكتاب والسنة، المهمم من الأصول، الإسلام وقضايا العصر (خ)، دروس في أصول الفقه (خ)، تفسير بعض سور من القرآن (مقررات)(٢).

### 

ر. حاصل على إجازة في

من مصر. حاصل على إجازة في الطبّ والجراحة من جامعة القاهرة، ودبلوم طبّ وجراحة العين من لندن، زميل كلية الجراحين الملكية بأدنبرة. عيِّن بجامعة القاهرة، وتولَّى رئاسة قسم الرمد بها، كما أنشأ قسم الرمد بها، كما أنشأ قسم الرمد بالخامعات المنصورة والأزهر والزقازيق وكلية الطببّ ببنها، وتولَّى رئاسة الجمعية الرمدية المصرية، مستشار رمدي للطبِّ الشرعي، أول من أجرى عمليات الحجاج والجلوكوما والكتاركتا، وكثيرًا من عمليات ترقيع القرنية والانفصال الشبكي، وأشرف على أكثر من والانفصال الشبكي، وأشرف على أكثر من بها، رسالة لدارسي الماجستير والدكتوراه في مجال الرمد بالجامعات المذكورة.

بلغ عدد بحوثه المنشورة (٥٧) بحثًا في عدد من الموضوعات المهمة التي تتصل بمشكلات العين والحجاج المعقدة.

ومن عناوين مؤلفاته: البصريات والأخطاء الانكسارية للعين (٣).

#### محمد عبدالمنعم بن محمد عبدالكريم الظواهري (١٣٣٥ – ١٤٢٦ه = ١٩١٦ – ٢٠٠٥م)

طبيب متخصص. ويعرف ب«محمد الظواهري».

ولد في طنطا. والده من علماء الأزهر. أستاذ

(٢) من مقلمة كتابه «قانون الفكر الإسلامي» التي كتبها محمد سالم أبو عاصي.

محمد عبدالمنعم لبيب

 $(YYYI - A \cdot 3 I a = P \cdot P I - AAP I a)$ 

طبيب وجراح عيون.

 (٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٢٧، حكماء القصر العيني ص٣٣٩.

الصحة العامة في جامعة الإسكندرية، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طبِّ قصر العيني، عضو الأكاديمية الأمريكية والبريطانية لأمراض الجلد، خبير بهيئة الصحة العالمية، حاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. توفي يوم السبت ٢٤ جمادي الآخرة، ٣٠ يوليو (تموز)

ألف (٥) كتب بالإنجليزية في طبِّ الأمراض بالإنجليزية <sup>(١)</sup>.

# محمد عبدالمنعم المسلِّمي (۱۳٤٢ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۹م)

من قرية نوبة التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية بمصر. حفظ القرآن الكريم ومنظومة الشاطبية والدرَّة والطيبة في القراءات السبع والعشر، ودرَّسها بمنزله أربعين عامًا. وتخرُّج عليه كثيرون، من مصر وخارجها. من شيوخه عبده محمد دحية، محمد الأنور محمد سليمان، إبراهيم بن مرسى البناسي. توفي يوم الجمعة ٢ جمادي الأولى، ١٣ أغسطس.

كتبه: تحفة العصر، التجويد، كتاب في القراءات العشر (لم يتم)(٢).

#### محمد عبدالمنعم نور ( . . . - 37310? = . . . - ٣ . . ٢ ٩) عالم اجتماع.

من مصر، حاصل على دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع، أستاذ في الخدمة الاجتماعية، أمين عام المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، من رواد علم الاجتماع في عالم العرب.

من عناوين كتبه: أسس العلاقات

(١) الأهرام ع ٣٣٣٦ (٢٥/٦/٢٦٤١ه).

(۲) إمتاع الفضالاء ٤/ ٢٨٥، موقع الألوكة
 ۲۲ / ۱/ ۲۲ ۱ه.

الإنسانية، أسس الاجتماع الإنساني، الإنسان ومجتمعه: دراسة أساسية للظواهر النفسية والاجتماعية، الحضارة والتحضر: دراسة أساسية لعلم الاجتماع الحضري، الخدمة الاجتماعية الطيبة والتأهيل، الطبُّ والمحتمع: دراسة أساسية في المحتمع الطبي، الجتمع الإنساني، العلاقات الإنسانية، المفكرون والمحتمع: دراسة أساسية في تطوير الفكر الاجتماعي.

### محمد عبدالمهدي الحسني (۱۳۸۸ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن عبدالمؤمن مردوخ (APYI - FPYI = .AAI - FVPI =)مؤرخ عا لم.

ورد اسمه كذلك: محمد مردوخ جمال الدين بن عبدالمؤمن.



لعله من إيران، فهو آية الله. وهو يتهجم على الشيعة ويبيِّن عوارهم، وهم يردُّون عليه ويكذِّبونه. قضى عمره في البحث والتأليف والنشاط السياسي والاجتماعي، وكان على اطلاع واسع في العلوم الإسلامية، ونظم

وترك مؤلفات عديدة، طبع منها (٢٣)

ومن مؤلفاته المعروفة: تاريخ الكرد وكردستان (٢ ج)، قاموس باللغات الكردية والفارسية والعربية (٢ ج)<sup>(٣)</sup>.

(٣) عقد الجمان ٣/ ١٢٨٨، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٢/ ٢٤١.





ولد في مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار في العراق. حصل على الدكتوراه في الكيمياء الحياتية والتغذية من جامعة تكساس. عين في وظائف تربوية، وشارك في مؤتمرات علمية، وأسهم ببحوثه في مؤتمرات دولية عقدت في روما ولندن. مُنح أوسمة من منظمات دولية.

ومما طبع له: الحوامض الأمينية في الأنسجة الحيوانية، القيمة الغذائية لبعض الأغذية العراقية، القيمة الغذائية لفيتامين (A) في المواد الغذائية، حالة التغذية في أطفال المدارس، العوامل المؤثرة في الغدة الدرقية في العراق<sup>(٤)</sup>.

### محمد عبده بوزوبع (۱۳۷۲ - ۱۹۱۰ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبده الحجاجي (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) باحث صعيدي مكتبي.



(٤) موسوعة أعلام العراق ٣/ ٢٣٠.

من مصر. مدير عام بمكتبة جامعة القاهرة المركزية. أمضى حياته في البحث عن تراث الصعيد وأعلام فقهائه ومتصوفيه، وزود المكتبة بالعديد من الأبحاث، مات في ١٦ شوال، ٢٩ نوفمبر.

من كتبه: الأقصر في العصر الإسلامي: دراسة تاريخية، قوص في التاريخ الإسلامي.

محمد عبده صالح (الوحش) (۱۳٤٨ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۸م) إداري رياضي. و «الوحش» لقب له.



من مصر. المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عضو الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي، أستاذ بكلية التربية الرياضية. مات في وسط شهر جمادى الأولى، نحو ٢١ مايو.

له: الإعداد المتكامل للاعبي كرة القدم (مع مفتى إبراهيم).

محمد عبده عبدالصبور الأنصاري الخزرجي (١٣٣٦ – ١٤١١ه = ١٩١٧ – ١٩٩٠م) شيخ عالم ومفسِّر أديب.



ولد في مدينة إسنا جنوبي مصر، نال العالمية في الوعظ والتدريس من كلية أصول الدين بالأزهر، درس الفقه المالكي والحنبلي، وتصوّف على الطريقة التجانية، ودرَّس في معهد قنا الديني، وفي معهد إسنا الديني، وصار شيخًا لمعهد أسوان، ودرَّس في السعودية سنوات، ونشط في الدعوة في السعودية سنوات، ونشط في الدعوة والإصلاح الاجتماعي، فخطب وألقى وفسر القرآن الكريم حتى سورة طه، وله قصائد منشورة، ومقالات ومطارحات في حريدة البلاغ المصرية، وصحف سعودية. وله ديوان مخطوط عنوانه: نفحات عطرية (۱).

محمل عبده غانم (۱۳۳۱ – ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۹م) أديب شاعر تربوي.



ولد في عدن، تخرَّج في كلية الآداب بالجامعة الأمريكية في بيروت عام ١٣٥٥هـ (٩٣٦هـ أول ١٩٣٦م)، وكانوا طالبين فقط. وهو أول جامعي من أبناء الجزيرة العربية. ثم حصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب من جامعة لندن، وعمل في مجال التربية أكثر من نصف قرن، فكان مدير المعارف بعدن، وأستاذًا في قسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم، وبجامعة صنعاء، وعميد

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

كلية التربية بها، ورئيس قسم اللغة العربية، وعميدًا للدراسات العليا، وعين مستشارًا لرئيس جامعة صنعاء، ومستشارًا ثقافيًا بسفارة اليمن في أبو ظبي، وزار الدول العربية والغربية وغيرها.

له أكثر من عشرين كتابًا، وعشرات الأبحاث والتربوية، والدراسات الأدبية والتربوية، ودواوين شعر. توفي يوم الثلاثاء ٣ ربيع الأول، ٩ آب (أغسطس).

صدر فيه من الكتب والرسائل:

ثمانون عامًا من حياة الدكتور محمد عبده غانم عصام محمد عبده غانم - لندن، ١٤١١ه، ٢٩ص.

محمد عبده غانم شاعرًا/ أحمد حامد المجازي (رسالة ماجستير – جامعة القاهرة، ٤٢٤هـ).

من آثاره الكتبية التي وقفت عليها: صنعاء حوت كل فن: ديوان أحمد بن حسين المفتي (تحقيق)، حتى يطلع الفجر (شعر)، شعر الغناء الصنعاني، فارس بني زييد عمرو بن معدي كرب (مسرحية شعرية)، ديوان محمد عبده غانم، الموجة السادسة، الملكة أروى (مسرحية شعرية في أربعة فصول)، سيف بن ذي يزن (مسرحية شعرية في أربعة فصول)، عدني يتحدث من البلاد العربية، فصول)، عدني يتحدث من البلاد العربية، الساعر ضعدى صيرة: أغنيات الشاعر الميني اللكتور محمد عبده غانم (بقلم ابنه نزار). وله كتب أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)".

محمد عبده نعمان (۱۳۲۹ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۰م) سیاسی وزیر

 (٢) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ١٠٠٩، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٤٩١، شعراء اليمن المعاصرون ص١١٣، آفاق الثقافة والتراث س٢ ع ٦ (ربيع الآخر ١٤١٥هـ).



من مواليد منطقة الأحكوم الحجرية بمحافظة تعز باليمن، تعلم في عدن، وأكمل دراسته في السودان، عاد ليدرِّس ويدير أول نقابة للمعلمين، أسهم في تأسيس الجبهة الوطنية المتحدة في عدن سنة ١٣٧٥هـ وكان أمينها العام، وشارك في توحيد الحركة العمالية، وتأسيس مؤتمر عدن للنقابات، قدم برنامج «صوت الجنوب الحرّ» من إذاعة صنعاء. بعد حركة ٥ نوفمبر ١٩٦٧م تسلم عدة حقائب وزارية ومناصب أحرى، منها وزارة شؤون جنوب اليمن المحتلّ، ووزارة الإعلام. بعد الوحدة شارك في تأسيس حزب التجمع الوحدوي (يساري). مات في مستشفى بموسكو يوم ٢٤ ذي الحجة، في مستشفى بموسكو يوم ٢٤ ذي الحجة،

صدر فيه كتاب: الوحدة من الشعار إلى التحقيق (١).

**محمد عبده يماني** (۱۳۰۹ – ۱۳۳۱هـ = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۰م) إعلامي ووجيه إسلامي وزير.



(۱) اليمن في ۱۰۰ عام ص٣٢٨، موسوعة الأعلام للشميري. وصورته من صحيفة «التجمع» ١٦ أغسطس ٢٠٠٩م.

من مواليد مكة المكرمة، تلقَّى تعليمه الأولى في الحرم المكمى الشريف، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة كورنيل بولاية نيويورك، ودبلوم في إدارة الجامعات من جامعة وستنكس. بدأ محاضرًا في كلية العلوم بجامعة الرياض، ثم أستاذًا، فوكيلًا لوزارة المعارف، فمديرًا لجامعة الملك عبدالعزيز، ونائبًا لرئيس مجموعة دلة البركة، ووزيرًا للإعلام في عهد الملك خالد، ورأس مجلس اثنتي عشرة مؤسسة وشركة تعنى بمجالات الثقافة والنشر والصحة والعلوم والتعليم والتنمية والاستثمار، بعضها محلية وأكثرها عربية وعالمية، وكان عضوًا في مجالس إدارات أخرى. وأنشأ دار القِبلة للثقافة الإسلامية بجدة ونشر فيها مؤلفاته. وكان شخصية إعلامية قوية مؤثرة، ووجهًا حجازيًا مقبولاً، وله مواقف في صناعة الصحافة في بلده، وفي حضوره المنتديات والمؤتمرات والندوات الثقافية والإسلامية خاصة، وجهود محمودة في جمعيات خيرية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وكان ذا حلق وتواضع، وقلم رشيق، وأدب ودين، مهتمًا بالشأن المحلى والاجتماعي. وأذكر أنه كان يؤذي بعد إقالته من الوزارة، ولم يكن ذا خطّ سلفي. توفي مساء الاثنين ٢ ذي الحجة، ٨ تشرين الثابي (نوفمبر).





محمد عبده يماني (خطه ثم توقيعه)

له ذكريات أعدها كمال عبدالقادر وصدرت بعد وفاته بعنوان: الحبُّ والفراق: إنه محمد عبده يماني/ كمال عبدالقادر. وصدر له أكثر من أربعين مؤلفًا، منها: أحاديث في الإعلام: معضلات الحاضر وإرهاصات المستقبل، إنما فاطمة الزهراء، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، البابية، الجيولوجيا الاقتصادية والثروة المعدنية في السعودية، الصحابي الجليل أبو هريرة رضى الله عنه والحقيقة الكاملة، علموا أولادكم ذكر الله، علموا أولادكم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاة من حائل: رواية سعودية، قادم من بكين والإسلام بخير، كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعقلاء فقط، مشرّد بلا خطيئة، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سيدة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكشفت أزمة الخليج عوراتنا، اليد السفلى (رواية). وله كتب غيرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### محمد عبدالهادي (۱۳۵۳ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۱م)

مهندس ميكانيكي، من رواد العلم التطبيقي ف مصر.

عمل مستشارًا علميًا لسلاح المهندسين الأمريكيين، ولهيئة بحوث الأسلحة بالجيش الأمريكي، وأستاذًا بجامعة قطر ، وبمركز دراسات الجيولوجيا التطبيقية في السعودية، وخبيرًا استشاريًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وأستاذًا غير متفرغ بجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة

(٢) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٤٤٩، موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٠٩، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٢٠٥، الاثنينية ٨/ ٧٣، دليل الكاتب السعودي ص٧٤٧، العربية نت ٢٣١/١٢٢٢ه. وخطه من كتاب: مكتبة الملك خالد بن عبدالعزيز بن سعود، وتوقيعه من موقع الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

بعد عودته إلى مصر، بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة ألينوى. كان واحدًا من أعضاء الأمانة العامة لهيئة مستشاري رئيس الجمهورية في نهاية عهد السادات، رأس أكاديمية البحث العلمي، وأسَّس فيها مركز الاستشعار عن بعد، ونافسه في المهام العلمية وزير الدولة للبحث العلمي حتى أبعد عن منصبه، لكنه لجأ إلى القضاء فأعيدت إليه حقوقه. وقد حقَّق إنجازات علمية، وأفاد من نظم المعلومات المتقدمة في تقديم خرائط علمية وجيولوجية دقيقة للثروة المعدنية في مصر، وربط الدراسات البيئية بالدراسات الدولية، وقدم خدمات علمية لعدة وزارات، كما شارك في تقدير المشكلات الجيولوجية المتعلقة بالزلازل. وكان كثير السفر إلى الخارج لتوسيع وتعميق الاتصال بالمحتمع العلمي الدولي. مات في شهر شباط (فبراير).

ترك من المؤلفات أكثر من مرجع في الميكانيكا الهندسية للتربة، وفي الاستشعار من البعد، وكتب مبكرًا عن الفضاء الخارجي كبعد جديد في سباق التسلح (وهو ما عرف بحرب الكواكب).

عيون تكشف المجهول: الاستشعار من بعد<sup>(۱)</sup>.

محمد عبدالهادي راضي (١٣٥٦ – ١٤١٧ه = ١٩٣٧ – ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالهادي أبو ريدة (۱۳۲۷ – ۱۲۱۲ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۹۱م) کاتب ومفکر فلسفي إسلامي.

(۱) مصریون معاصرون ص۲۷۹.



ولد بالعريش في مصر. حصل على الماجستير من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة بازل بسويسرا. تأثر بأستاذه مصطفى عبدالرازق. درَّس في جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الكويت، وعمل أستاذًا زائرًا في السوربون، واختير مستشارًا ثقافيًا بالسفارة المصرية في بإسبانيا، وشارك في إنشاء معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. مارس التصوف، ودافع عن الإمام الغزالي، وله بحوث نشرت بلغات، وشارك في مؤتمرات وقدَّم فيها أوراق عمل، في دول أوربية حاصة، وألقى محاضرات في جامعات ومعاهد. ووصف في كتاب أصدرته هيئة الكتاب بأنه «كان مدافعًا صلبًا عن الإسلام، فخورًا بإنجازات الحضارة الإسلامية، متمكنًا من اللغة العربية، ومن عدة لغات أجنبية، وذا عاطفة دينية جياشة، محيطًا بفروع الفلسفة الإسلامية، حافظًا للقرآن الكريم، محبًا للعلم والمعرفة، مدركًا لتاريخ الفلسفة، محترمًا لكل الديانات، موسوعي المعرفة». توفي بجنيف فجر يوم الأحد ٤ جمادي الأولى، ١٠ تشرين الأول (نوفمبر)، ووري جثمانه في مدافن الجامع الإسلامي هناك.

صدر فيه كتاب تذكاري عن قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الكويت سنة [٤١٤ه]، ١٩٩٣م، بعنوان الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة: كتاب تذكاري. وآخر عن هيئة الكتاب بمصر عنوانه: أبو ريدة: آراؤه الكلامية والفلسفية/ فيصل بدير عون، ١٤٣١هـ.

شارك في التخطيط والمتابعة لإصدار (قاموس القرآن الكريم) عن مؤسَّسة

الكويت للتقدم العلمي، وأصدر مؤلفات وترجم، من مثل:

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية/ يوليوس فلهوزن (نقله عن الألمانية وعلق عليه)، تاريخ الفلسفة في الإسلام/ت. ج. دي بور (ترجمة)، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني (تحقيق مع محمود الخضيري)، الجواهر الخمسة للكندي (ترجمة)، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري/ آدم متز (ترجمة) (ويسمى أيضًا: عصر النهضة في الإسلام)، تحقيق رسائل الكندي الفلسفية (وهي: كتاب الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى، في حدود الأشياء ورسومها، في الفاعل الحق الأول والفاعل الناقص الذي هو الجاز، إيضاح تناهى جرم العالم). وله غيرها ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين). وقد صدرت أعماله غير المنشورة بعد وفاته في أربعة محلدات، بتحقيق فيصل بدير عون(٢).

# محمد عبدالهادي الشقنقيري ( ٠٠٠ - ١٤٢٤ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالهادي الظاهر (۱۳۵۲ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۶م)

من العراق. اهتم بالسياسة منذ دراسته الجامعية، وكان قريبًا من الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي، غادر البلد منذ انقلاب شباط ١٩٦٣م مواصلًا

 (٢) الموسوعة العربية الميسرة ١/ ٤٣، وحديث عنه في مجلة الكتاب ع ٤٤ (١٩٩٤م) ص١١٨، صحيفة التحرير ٢٠١٢/٢/١، مع إضافات.

عمله السياسي، شارك في تأسيس «اتحاد الديمقراطيين العراقيين» وبقي رئيسًا له حتى تحميده قبل وفاته بعام. مات في لندن يوم الثلاثاء ٤ محرم، ٢٤ شباط.

محمد بن عبدالهادي العجيل (١٣٤٤ – ١٤١٩ه = ١٩٢٥ – ١٩٩٨ع؟) عالم بحاهد أديب.



من اليمن، درس على علماء، من شيوخه محمد بن داود البطاح، وسيف بن أحمد العلوي، ومحمد بن سالم البيحاني، تخرَّج في كلية الشريعة بالأزهر مع تخصص في القضاء. أسَّس مدرسة الإنقاذ العلمية وتعلم فيها آلاف الطلاب، تولَّى القضاء والإفتاء، وأسَّس مع علماء آخرين هيئة علماء الجنوب، وأسهم في نشر رسالتها العلمية، وقاد المظاهرات أثناء الاحتلال، وواصل جهاده في القاهرة عن طريق المحافل الدولية والهيئات العالمية والعربية. وأسس برنامج اليمن الطبيعية في صوت العرب، ومات بالقاهرة، بعد أن حصَّل جنسيتها. له تآليف مطبوعة، منها: صرحة اليمن في أحداث الساعة وأحوال الزمن (ملحمة إسلامية)، منظومة عن عدالة الإسلام ورعايته الرحيمة للأيتام.

وله من المخطوط الكثير، من ذلك: كشف اللثام عما تعانيه اليمن من الآلام، الصارم

البتار في الردِّ على خصوم البتار في الردِّ على خصوم دين الوحدة والاتحاد لا دين الفرقة والارتداد، المرأة في الإسلام ما لها من حق وما عليها من دور وإسهام، أهل البدعة الذين ينكرون قبل الجمعة، قراءة القرآن قبل الجمعة، ميلاد خير البرية وكفاح الأمة العربية، البراكين المغرقة في الردِّ على أهل الإلحاد في الردِّ على أهل الإلحاد

والزندقة، الحدائق الغنّاء فيما يباح وما لا يباح من السماع والغناء، الله أكبر سلاح السجود ونشيد الملاحم والأسود، المنهل الرقراق عن مكارم الأخلاق. ومؤلفات أخرى مخطوطة له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد بن عبدالهادي المنوني (۱۳۳۳ – ۱۶۲۰هـ = ۱۹۱۵ – ۱۹۹۹م) مؤرخ، مهتم بالمخطوطات.



من مكناس بالمغرب. درس على أساتذة مبرزين، منهم الحسين بن عبدالقادر العرائشي، والمختار بن الطالب السنتيسي، وأحمد بن عبدالسلام بن شقرون. دخل

(١) دار السادة الأشراف (٣٠٠ هـ)، شبكة روض الرياحين (١٤٣١هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية.

إسم الله الرحمان الرحم ، و على الله وسلم على سيرنا عجد وذاله و وحيه أخيس، و وبعد: فإ حالت محمد الرحم ، الله ستحازة والإجازة ، فإ ش ألبس رعمة السخ الكريم ، الله ستاة الاكترو فحد عليع الحافة ، واستجدب مياء المحلمة ، وأذل أن يستفير فا اشغل علم هذا العقر من الأسانيد والمروط ، وناولت إمان والمروط ، فا الشغل علم هذا العقر من الأسانيد والمروط ، منذأ هله الأشر ، راحما منه أن الديت من والمحمد ، من وعواقه ، في خلوله عندا هله الأشر ، وكا لها من الله صبحا نه أن يسفعه ولي بي سعده الإحداد ، وكا لها من الله صبحا نه أن يسفعه ولي بي سعده الإحداد ، وحمل الله وسلم على سيد نا وعولا نا لحمد وداله و صحمه المحمد ، وحمل الله وسلم على سيد نا وعولا نا لحمد وداله و صحمه المحمد . ، في يوم الذلك ناه عام الى مولاه فحر بن عبد الها و بالمنون منم الله سيحانه وكتبة راداً العلم إلى مولاه فحر بن عبد الها دي المنون منم الله سيحانه وكتبة راداً العلم إلى مولاه فحر بن عبد الها دي المنون منم الله سيحانه له يا يحسنى وزيادة .

#### إجازة بخط محمد المنوني

جامعة القرويين، وحصًّل إجازات عديدة. وفي نكبات الأزمة المغربية اعتقل عام م ١٣٧٤هـ وحُكم عليه بالسحن والنفي من مكناس أكثر من عام. عمل أكثر من نصف قرن في المكتبات، وكان حاضرًا في الساحة الثقافية، مشهورًا بين أهل العلم والفضل. مات في ١٦ جمادى الأولى، ٢٨ (غشت - آب - أغسطس) بالرباط، ودُفن بمكناس.

ومما صدر فيه:

التاريخ والفقه: أعمال مهداة إلى المرحوم محمد المنوني/ إنجاز الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ تنسيق محمد حجي. - الرباط: كلية الآداب [بجامعة محمد الخامس]، ١٤٢٣هـ، ٣٣٤ص.

العلامة محمد بن عبدالهادي المنوني: ترجمته لنفسه ونصوص إجازاته وتوثيق مقالاته/ محمد بن عبدالله الرشيد. - بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠٦ه، ٢٠٢ص. له (١٨١) تأليفًا بين مجلة ورسالة وكتاب ومقالة وندوة.

من آثاره التي ذكرها في ترجمته: تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ركب الحاج

المغربي، مظاهر يقظة المغرب الحديث (٢ ج)، وتائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون، ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، المصادر العربية لتاريخ المغرب (٣ مج)، فهرس المخطوطات العربية في الخزانة المامة بالرباط (عدة أجزاء)، منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط، فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف (ج١)، دليل مغطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت، شفرات عن واقع العالم الإسلامي، قبس من عطاء المخطوط المغربي (٤ جد في ٣ مح،)، وكتب أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### محمد عبدالهادي الهلباوي (١٣٦٦ - ١٩٤٢هـ = ١٩٤٦ - ٢٠١٣م)

قارئ منشد مبتهل.



ولادته في باب الشعرية بالقاهرة، وأصل الأسرة من قرية ميت كنانة في مركز طوخ بمحافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم وهو طفل، وحصل على إجازة التجويد من الأزهر، التحق بعدها بمعهد الموسيقى العربية لدراسة علوم النغم والأصوات والمقامات. وقد بدأ بتلاوة القرآن الكريم وإنشاد السيرة النبوية والتواشيح الدينية وعمره لم يتجاوز (١٥) سنة، وكان ذا صوت حسن،

(۱) من ترجمة مسهبة كتبها لنفسه في الكتاب الصادر فيه، ووثق فيه بحوثه وجوائزه وأعماله في مجال التراث، وملف خاص عنه في مجلة المشكاة ع ٣٤ – ٣٥ المزدوج، التأليف ومحضته بالمغرب ص٢١١، الفيصل ع ٣١١ ص١١١ ص١٤ المرشد لتراجم الكتاب ص١٣١ مهدم المعاجم ٣/ ١٥٠. حوار الشعراء ص٧١، معجم المعاجم ٣/ ١٥٠.

وقد قلّد مشايخ ومنشدين أولًا، ثم اتخذ لنفسه شخصية صوتية مستقلة. التحق بالإذاعة عام ١٣٩٩ه مبتهلًا وموشّحًا، ودرّب قرّاء وموشّحين في إيران، وحاضر في فن التلاوة والتواشيح بالكويت، وأنشأ مقارئ للقرآن وفرقًا للإنشاد الديني في كندا، ونشط في فنونه بجنوب إفريقيا، مع حضور احتفالات موالد ومشاركات في جان التحكيم بالمسابقات الدولية للقرآن الكريم، ومهرجانات ثقافية وفنية وموسيقية بأوروبا، وأصدرت له دول أوربية أسطوانات بأنشاد، واشتهر. وجاب مع فرقته معظم بلاد الدنيا على مدى (٤٠) عامًا، وتتلمذ عليه كثيرون في مصر وخارجها. توفي يوم السبت ٧ شعبان، ١٥ يونيه (١٠).

#### محمد عبدالواحد أحمد (۱۳۶۶ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۲م) شیخ داعیة.

ولد في محافظة بني سويف بمصر، تلقى تعليمه بالأزهر، حصل على درجة العالمية من كلية الشريعة، واندرج في سلك الوعاظ والدعاة حتى صار المفتش الأول للوعظ، ثم عيِّن مديرًا لأوقاف بورسعيد، فمديرًا للمركز الإسلامي في دار السلام بتنزانيا حتى عام ١٤٠٥ه، عاد وكيلًا لوزارة الأوقاف ومستشارًا لوزيرها. وكان عضوًا بالجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمجلس الأعلى للشباب للطرق الصوفية، والمجلس الأعلى للشباب

وله تآليف، منها: لبيك اللهم لبيك، المسلم في ظلام، التوبة وسيلة وغاية، الإيمان ينزع القلق وينشر الأمار ").

 (۲) الأهرام ع ٤٦٢٣٨ (٢/٩/٢١هـ) (لقاء معه نشر بعد وفاته)، اليوم السابع ١٨ يونيو ٢٠١٣م.
 (۳) الفيصل ع ١٨٨ (صفر ١٤١٣هـ).

محمد عبدالواحد الفاسي (۱۳۲۷ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۱م) عالم موسوعي، تربوي، مستشار.



ولد بفاس، حصل على إجازة من جامعة السوربون، ودبلوم من مدرسة اللغات الشرقية، وأسَّس هناك مع جماعة من رفاقه جمعية للدفاع عن قضية البلاد، وكان من مؤسِّسي جمعية الثقافة العربية. وتعرَّف على شكيب أرسلان بجنيف، وولع بأدب الرحلات. عيَّنه الملك محمد الخامس مديرًا لجامعة القروبين بفاس وقد أحدث يومها قسمًا للفتيات، يتدرجن فيه إلى أن يصبحن عالمات.

وبتوالي الأحداث والاصطدامات مع المحتلّ الفرنسي، أبعد عن الجامعة وسُجن. وكان المونسي، أبعد عن الجامعة وسُجن. وكان سراحه وعودته إلى القرويين. وأبعد مرة أخرى إلى المنفى، كما أبعد الملك. وبعد عودتهما عُيِّن وزيرًا للتربية الوطنية في أول حكومة وطنية. وعندما صار الحسن الثاني ملكًا – وكان من تلاميذه في الجامعة ملكًا – وكان من تلاميذه في الجامعة ألحقه بديوانه. وكان صاحب مشاركات في المجلس التنفيذي لليونسكو، ومؤتمراتها الأصلية والفرعية، ومؤلفاتها وموسوعاتها. وكذلك في منظمة الأليكسو، ومنظمة الاسبكو. توفي يوم السبت ١٥ جمادى الآخرة، ٢١ ديسمبر.

له أكثر من (٣٠٠) ما بين مؤلفات وأبحاث ودراسات بالعربية والفرنسية، منها: معلمة الملحون (عدة أجزاء)، أزهار

البساتين في أخبار الأندلس والمغرب، وحي البينة، المعجب في تلخيص أخبار المغرب/ عبدالواحد المراكشي (تحقيق)، على الحرادي: شاعر الخلافة الموحدية، كتاب الفرق/ ثابت بن أبي ثابت (تحقيق)، أنس الفقير وعزُّ الحقير/ ابن قنفذ القسنطيني (تحقيق بالاشتراك مع أدولف فور)، أنس الساري والسارب/ أبو عبدالله محمد بن أحمد القيسي (تحقيق)(۱).

محمد عبدالوارث بن علي عسر (١٣٠٦ - ١٤٠٢هـ = ١٨٨٩ - ١٩٨٢م) ممثل ومؤلف مسرحي. عُرف بـ«عبدالوارث عسر».



من مواليد القاهرة، لم يكمل تعليمه الثانوي، وتابع مطالعًا حرًا، عمل في وزارة المالية، ووصل إلى وظيفة رئيس قلم الصرف بحسابات الديوان الملكي، ومارس هواية التمثيل فمثَّل أكثر من مائة مسرحية ومائتي فيلم، وقام بتدريس مادة فنِّ الإلقاء بمعهد السينما منذ إنشائه حتى وفاته، وفي كلية الإعلام بجامعة القاهرة. كتب السيناريو والحوار لعدة أفلام بالاشتراك مع «سليمان نجيب» إضافة إلى مؤلفاته المسرحية والأفلام السينمائية. أُطلقت عليه

(۱) كلمة في رثاء الأستاذ محمد الفاسي/ عبدالهادي التازي، ضمن:(الإنسان ومستقبل الحضارة: وجهة نظر إسلامية: كتاب المؤتمر العام التاسع، عمان، ۲۳ - ۲۰ عمر ۱۶۱۶ه) ص۰،۱۵ التراث المجمعي ص۰،۱، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ۳، تراجم الشعراء والأدباء ص ۲۲۱، رحال عرفتهم في المغرب والمشرق ۲/ /۱۶ وفي تاريخ ولادته خلاف، بين ۱۸۸۹ - ۱۹۰۰م.

عدة ألقاب، منها: شاعر المسرح. مات في ٢٨ جمادى الآخرة، ٢٢ نيسان (أبريل). له قصائد منشورة، وديوان مخطوط، وكتاب «فنّ الإلقاء» مطبوع، وآخر عن استعراض العيد المئوي للمدرسة الخديوية، عدة مسرحيات نثرية وروايات للفرق المسرحية، منها: الدخلاء: مأساة عربية عباسية سياسية، ورواية «الحجاج الثقفي» مع سليمان نجيب وعلى شوقي، و «عدوة الرجال» قصة سينمائية، و «الموظف» مسرحية من تأليفه وإخراجه، وترجم رواية: البرفيسور كلينوف من تأليف كارين براسون (بمشاركة فؤاد مقار)، أزحال عبدالوارث عسر (خ).

وكتب حلقات إسلامية عديدة، منها: نبي الرحمة، وشفاء الصدور.

وقصيدته «على ربا عرفات» كتبها في رحلته إلى الحج، وهي مطولة بلغت (١٤٠ بيتًا)(٢).

محمد عبدالواسع الأصبحي (١٣٥٩ – ١٤٢٣ه = ١٩٣٩ – ٢٠٠٢م) أديب. وترد شهرته (الخُويل).



ولادته بقرية حصن النعامة من بلاد الحجرية في محافظة تعز باليمن. تعلم في جيبوتي عند عمّه، وأمضى عامين في مدرسة فرنسية، وحصل على الجنسية الفرنسية هناك، وعمل في الجمارك الفرنسية، وبحارًا في (٢) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٥، أهل الفن ص٢٤، معجم البابطين لشعراء العربية.

فرنسا، اطلع على الكتب، وبرزت موهبته في الشعر، واتصل بالثوار الناقمين على الحكم الإمامي، وكتب في صحيفة (صوت اليمن) باسم (السندباد الجديد)، وجمع التبرعات للثوار، ومارس نشاطه السياسي من خلال الاتحاد اليمني، وعين أمينًا عامًا لكلية بلقيس في عدن، وبعد الثورة عين سفيرًا في الصين، ووزيرًا للوحدة، وعضوًا في مجلس الشعب التأسيسي، وسفيرًا في جيبوتي. توفي في ٢٣ شعبان، ٢٩ أكتوبر. وله: محمد عبدالواسع الأصبحي يتذكر، وله: محمد عبدالواسع الأصبحي يتذكر، أحاديث في التاريخ والأدب والحياة، كتاب عن علي ناصر القردعي، مأساة لم تتمً فصولها(٣).

محمد عبدالودود بن محمد الرباني (۱۳۱٤ – ۱۹۰۱ه = ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالوهاب (الموسيقار) = محمد عبدالوهاب محمد

محمد عبدالوهاب عارف (۲۰۰۰ – ۱٤٣٣ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرازق (۱۳۲۶ - ۱۶۲۲ه = ۱۹۰۱ - ۱۳۲۱م) عالم وفلكي. شيخ المؤقتين المغاربة.



(٣) موسوعة الأعلام للشميري.

ولد في مراكش. حفظ القرآن الكريم وجوّده، ودرس على عدد من الأساتذة والمشايخ، منهم أبو شعيب الدكالي، وأحمد بن المحجوب، الذي أجازه، كما طلب العلم في فاس وأجيز من مشايخها. عقد دروسًا في النحو والفقه والحديث والبلاغة والرياضيات، وعيِّن أستاذًا بجامعة ابن يوسف، وعضوًا في مجلس مراكش العلمي، وكلِّف بتهيئة أساتذة في علم التوقيت والفلك، وقد برز في هذا العلم وصار من أعلامه. وله مقالات وبحوث وأوراق مؤتمرات، ومداخلات وأجوبة في مجال تخصصه. توفي بمراكش يوم السبت ٩ ربيع الأول، ١٢ فبراير.

له كتاب كبير (جزءان في محلد) طبع مرتين أو أكثر، عنوانه: العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال، رسالة في العمل بالإسطرلاب، حساب المثلثات بالربع الجيب (٧ ملازم)، حساب المثلثات باللوغاريتم والحساب الستينى، تقييد في كيفية تخطيط البسيطة والقائمة والمنحرفة، الفرق بين الساعة المحلية والإدارية بجميع مدن المغرب وقراه، ترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمه الله، خلاصة علم التوحيد على نهج السلف، دروس في الفقه والحديث والتفسير. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد عبدالوهاب محمد (1771 - 11312 = 1181 - 18814) من روَّاد الموسيقي العربية الحديثة.



(١) موقع حركة التوحيد والإصلاح (إثر وفاته، نقلاً عن موقع المراكشية، صحيفة التراث السوسى ٢٠١١/٢/١٤م.

ولد في القاهرة. تعلم في معهد الموسيقي الشرقي، ومعهد «برجرين» الإيطالي بالقاهرة. بدأ حياته الفنية في عهد سلامة حجازي، وصار يغني للمسرح، درَّس الموسيقى والأناشيد بمدارس السلحدار وشبرا والخديو إسماعيل، تعهد أمير الشعراء أحمد شوقى برعايته ونظم له بعض أغانيه. استطاع أن يطور الموسيقي الشرقية تطورًا كبيرًا، وانصرف تدريجيًا إلى التلحين. تقدم بمشروع سمَّاه «قرش الفنانين» لتدعيم الرعاية الاجتماعية للفنانين، اشترك في أفلام عديدة، وقد حجّ، وأسهم في تراث الإمام الشعرابي بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. وقرأت بخطه: «أسعد أوقاتي الذي أنسى كل شيء هو وقت أن أصلى ووقت أن ألحن»! ولكنه حضر أول زواج بين الشواذ في مصر لرجلين وباركه! تولَّى منصب نقيب الموسيقيين، وعيِّن رئيسًا لجمعية المؤلفين والملحنين ثم استقال منها. سار على نحجه في التلحين والغناء جمهرة الفنانين. وذكرت مصادر مقربة من أسرته أن أرصدته في بنوك سويسرا لا تقلُّ عن ۲۰ ملیون دولار. مات فی ۱۹ شوال، ۳ أيار (مايو).

من أشهر ألحانه الموسيقية: موكب النور، ويوم سعيد، وبنت البلد، وعزيزة، والمماليك، والخيام.

ومن أغانيه: يا جارة الوادي، الجندول، قيس وليلى - عاشق الروح.

المتوا حنف يمون انزك للاميتاذ الحديث في وفئت مكوش با لعُاهره على انني أرجو الدكون محديدلميداد مُى احْرَب ومِّتْ آنَكَ مجرد وصول هذا الخَابِ، ومنتظر روكم بالاجاب كغزاميا رومة ا بنار ۱۹۲۹ محمد

محمد عبدالوهاب (خطه)

ومما كتب فيه:

محمد عبدالوهاب مطرب المائة عام/ مصطفى كمال النجمي. وله مذكرة بعنوان: عندما تكلم محمد

عرفت هؤلاء/كامل الشناوي. ملك النغم/ دار الموعد.

عبدالوهاب موسيقار العرب.

السيد شوشة.

عبدالرحمن.

جهاد فاضل.

وألف فيه محمد السيد شوشة كتابين، هما:

محمد عبدالوهاب الموسيقار المليونير/ محمد

محمد عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد/

محمود عوض (وسبق صدوره بعنوان «محمد

الشعر في موسيقي عبدالوهاب/ مصطفى

محمد عبدالوهاب بين التقليد والتجديد/

عبدالوهاب» فقط، في سلسلة اقرأ).

عبدالوهاب: سيرة ذاتية/ لطفى رضوان. وحوار معه صدر بعنوان: النهر الخالد: محمد عبدالوهاب/ حوار سعد الدين وهبة. وأيضًا: عبدالوهاب وأوراقه الخاصة جدًا/ تقديم فاروق جويدة (٢).

محمد عبدالوهاب بن محمد مصطفى مطاوع (POTI - 0731a = .391 - 3..79)

كاتب ومحرر صحفى اجتماعي. عُرف به (عبدالوهاب مطاوع).

(٢) مع رواد الفكر والفن ص٥٩٥، السجل الذهبي للبارزين ص٢٣٧، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٣٣١، مصور أعلام الفكر العربي ١/ ٦٢، المشاهير بين الخجل والحياء ١/ ٢٤٣، شخصيات لا تنسى، ٢/ ٣٠٥، مئة علم عربي في مئة عام ص١٧٩، أيام من شبابهم ص١٧٩، مشاهير الموسيقيين العرب ص٧٧، معجم أعلام المورد ص٤١٩، المسائية ع ٢٨٦٧ (١١/١٢/٤هـ)، أعلام وأقزام ١/ ٥٩٧، شخصيات لها تاريخ ص١٥٥، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٢٧، الموسوعة العربية العالمية ٢٢/ ٣٦٧.



من مواليد مدينة دسوق بمصر. حصل على إجازة من قسم الصحافة بجامعة القاهرة. تدرج في عمله الصحفى بصحيفة الأهرام حتى كان نائب رئيس تحريرها، ثم مدير التحرير فيها، كما رأس تحرير محلة الشباب، وهو صاحب برنامج «لحظة صدق» على الفضائية المصرية. عمل في القسم الاقتصادي بالأهرام، وسافر إلى دولة الإمارات وقضى هناك بضع سنوات، عاد وعيَّنه إبراهيم نافع مديرًا للديسك المركزي الذي يعدُّ «العقل المفكر» لصحيفة الأهرام. كان المكان المفضّل لديه مقهی نجیب محفوظ، فیتردد علیه بین الحين والآخر، وكانت السيجارة لا تكاد تفارق فمه! اشتهر بتحريره برنامج «بريد الجمعة» الأسبوعي، وبابه اليومي الفريد «بريد الأهرام». وكان يتابع كتاباته وتحريراته الصحفية مئات الألوف. أمضى (٤٣) عامًا في الكتابة والعمل الصحفي، مهتمًا في ذلك بالجالات الإنسانية والاجتماعية، مع بلاغة وأدب كبيرين، وأسلوب مشوّق لم ينافسه فيها أحد، يخالطه حزن دفين وألم من أعماق النفس، مع تدين ظاهر، ووضوح وصراحة، ورقة وتواضع، في تحليل للمشكلات الاجتماعية خاصة، ممن تأرجحت حياتهم بين النجاح والفشل، مع أنغام الحبّ وسماحة الوفاء، والتركيز على التأمل والعبرة، والتوجيه النافع والنصح. وذكر أنه كان متواضعًا دائمًا، مترفعًا عن

الصغائر، محبًا للآخرين، سعيدًا وهو يضع بسمة على وجه طفل يتيم، أو محتاج فقير، أو مريض لا يجد الدواء. حضر العديد من المؤتمرات في الخارج عن جريدة الأهرام. مات في الحمام وهو يتهيأ لصلاة المغرب يوم الجمعة ٢٠ جمادى الآخرة، ٦ آب (أغسطس). أهدت أسرته مقتنياته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية.



آخر رد كتبه عبدالوهاب مطاوع بخط يده على رسالة «الشخصية الفولاذية» من بريد الجمعة

صدر فيه كتاب: عبدالوهاب مطاوع الكاتب والإنسان/ محمود عمارة. - القاهرة، ٢٦٦هـ.

له ما يزيد على (٤٠) كتابًا، لعل معظمها جمع لما كان يحرره في بريد الجمعة من المشكلات الاجتماعية بأسلوب قصصي هادف، ووقفت منها على ما يلي: صديقي ما أعظمك، وقت للسعادة ووقت للبكاء، لا تنسني، نهر الدموع، أقنعة الحبّ السبعة، خاتم في أصبع القلب، وحدي مع الآخرين، سلامتك من الآه، هو وهي والآخرون، مكتوب على الجبين، أعط الصباح فرصة، سائح في دنيا الله، صور من حياتهم، عاشوا في خيالي، دموع القلب، أيام السعادة في خيالي، دموع القلب، أيام السعادة والشقاء، أرجوك أعطني عمرك، من المفكرة الزرقاء. إضافة إلى كتب أخرى له أوردتها في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

(۱) الأهرام ع ٤٢٩٧٩ (١٣/٥/٥٢٥) هـ) وأعداد تالية عديدة، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٣١، موسوعة أعلام مصر ص٣٢٧، كتابه «من المفكرة الزرقاء».

#### محمد عبدالوهاب بن المصطفى اليعقوبي (۱۳۱۲ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۹۱ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عبدالوهاب مورو (۱۳۰۰ – ۱۳۹۹ه = ۱۸۸۲ – ۱۹۷۹م) رائد الجراحة الحديثة في مصر.



ولد في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. حصل على دبلوم الطبِّ والجراحة من مدرسة الطبِّ المصرية، وإجازة الكلية الملكية للأطباء البريطانيين، وإجازة أمراض النساء والولادة من دبلن بإيرلندا، وماجستير الجراحة العامة من جامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا بما وعميدًا، فمديرًا للجامعة. انتمى إلى جمعيات علمية، ولقب بدرأي الجراحة الحديثة»؛ لأنه أول من أدخل العمليات الحديثة الكبرى والعلاج الجراحي الحديث إلى مصر. كما أنه أول من أجرى عمليات جراحية لم تكن معروفة بالشرق الأوسط في ذلك الوقت، منها: عمليات المخ، والعمود الفقري، والعمليات الجراحية للسلِّ الرَّوي، وجراحة الشرايين، واستئصال المعدة، وسرطان المستقيم، وترقيع العظام، ونقل الدم. أنشأ ورأس أقسامًا في كليات بعدة جامعات مصرية، كما أنشأ معهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة وتولَّى إدارته، وتخرَّج على يديه جمع من أصحاب الدرجات

العلمية العليا. مات في ٢٥ جمادى الآخرة، ٢ مايو.

له بحوث في جراحة الشرايين وتداخل الأمعاء تتناقلها الكتب الجراحية المعاصرة، كما أن أبحاثه في سرطان المثانة ما زالت مرجعًا في مناقشة أسبابه، وله (١٠) بحوث عن أهم الجراحات.

ومن أهم مؤلفاته: كتاب الجيب لطلبة الجراحة (١).

محمد العبطة = محمد إبراهيم العبطة

محمد العتر = محمد حسن العتر

محمد العتيق الإلغي = محمد بن أحمد الإلغي

**محمد عثمان** (۱۳٤٥ – ۱۶۰۷ه = ۱۹۲۷ – ۱۹۸۷م) سينمائي.



من مصر. حصل على إجازة في الأدب. أمضى ٣٠ عامًا من العمل في مجال السينما كاتب سيناريو ومخرجًا. وكان ذا رؤية خاصة وخطّ درامي واضح. قدم أكثر من ٨٠ فيلمًا، آخرها «الإنس والجن» و«روض الفرج» و «الرجل يحب مرتين»، «الجسد».

وقبل أيام من رحيله سئل عن أمانيه في عام ١٩٨٧م فقال: أتمنى أن تشفى السينما المصرية من الوعكة التي تمرُّ بها..

(١) حكماء قصر العيني ص ٣٤١، الموسوعة العربية الميسرة ٤/ ٢٢١٤.

أتمنى أن يهتم السينمائيون باختيار الموضوع قبل تشكيل «المقاولة» التي سينتج بحا الفيلم. أتمنى أن يقلع كتّاب السينما عن ركوب موجات الجنس والعنف والمخدرات والشذوذ، لأن مجتمعنا ليس بحذا الشكل، وما تتناوله السينما مجرد شواذ المجتمع فقط!! توفي في ٦ شعبان، ٥ أبريل(١٠).

محمد عثمان إسماعيل (۱۳۲۹ - ۱۹۳۱ه = ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰م) حقوقی سیاسی إداري.



من مواليد قرية المعصرة في مركز الفتح بمحافظة أسيوط، مجاز في الحقوق من جامعة القاهرة، عمل في المحاماة، انتخب عضواً بمجلس الأمة عن أسيوط، أمين الاتحاد الاشتراكي بمحافظة أسيوط، محافظ أسوان، ثم بني سويف، ثم أسيوط، أمين عام حزب مصر العربي الاشتراكي، مستشار الرئيس السادات، وزير شؤون الشعب، وكان يحظى بثقة كبيرة عند السادات، أسند إليه الكثير من المهام الخاصة، وأصرَّ على أن ينام في حديقة منزله لحراسته، ويقال أنه كان المنظم والمكون للجماعات الإسلامية في الجامعات، التي تصدَّت للتيار اليساري والناصري، واعترف بذلك علناً على صفحات محلة روز اليوسف، واعتزل العمل السياسي بعد وفاة رئيسه، وترك أسيوط للعمل محامياً في القاهرة (٣).

(٢) المصور ع ٣٢٦٣ (١٤٠٧/٨/٢٦هـ)، أهل الفن ص ٢٢٩.

(٣) من أعلام أسيوط ٢٣٣/٢.

# محمد عثمان إسماعيل حميد (٠٠٠ – ٢٠٠٦هـ = ٠٠٠ – ٢٠٠٦م) إداري أكاديمي.

حصل على الدكتوراه من قسم إدارة الأعمال في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام ١٤٠٠ ه، ثم كان أستاذ إدارة الأعمال في الكلية نفسها، ومات في الأسبوع الثاني من شهر صفر، مارس.

من كتبه التي وقفت على عناوينها: مذكرات في الإدارة العامة، التمويل والإدارة المالية في منظمات الأعمال، أساسيات دراسة الجدوى الاقتصادية وقياس مخاطر الاستثمار، أساسيات التمويل الإداري واتخاذ قرارات الاستثمار، إدارة المخازن (مع محمد عبدالله عبدالرحيم)، الإدارة العامة، إدارة الموارد البشرية، تمويل المشروعات: تطبيقات محلولة (مع جلال وعثمان). تطبيقات محلولة (مع جلال وعثمان). منتجات الألبان في جمهورية مصر العربية بالتطبيق على شركة مصر للألبان والأغذية. وفي المكتوراه: تقييم الأداء باستخدام معدّل رأس المال المستثمر في قطاع صناعة الدواء: دراسة علمية عملية.

#### محمد عثمان جريتلي (۱۳٤٤ – ۱۶۰۳ه = ۱۹۲۵ – ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عثمان الصيد (۱۳۶٤ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۷م)



تقلد عدة مناصب وزارية منذ استقلال ليبيا عام ١٣٧١ه (١٩٥١م) إلى أن تولًى رئاسة الحكومة عام ١٣٨٠ه (١٩٦٠م)، وقد تولَّت الحكومة في عهده تعديل الدستور لتصبح ليبيا دولة واحدة بعد أن كانت اتحادًا يضمُّ ثلاثة أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي (طرابلس وبرقة وفرّان)، وعدَّلت قوانين عائدات النفط، وحسَّنت علاقاتها مع المغرب، وعند انقلاب القذافي علاقاتها مع المغرب، وعند انقلاب القذافي منه أكثر من مرة العودة إلى ليبيا فرفض، وطلب ضرورة إدخال إصلاحات سياسية.

له مذكرات بعنوان: محطات من تاريخ لسا(۱).

محمد عثمان عبده البرهاني (۱۳۲۰ – ۱۶۰۳ هـ = ۱۹۰۲ – ۱۹۸۳م) شيخ الطريقة البرهانية.

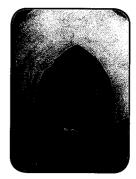

من السودان. درس علوم الدين وتبحّر في التصوف، أرسى قواعد الطريقة البرهانية بالسوادن، وقام بإصدار تنظيم إداري لها يقع في أكثر من ٧٠٠ صفحة. توفي يوم الاثنين ٢١ جمادى الآخرة، ٤ أبريل. وألف كتابًا سماه: "تبرئة الذمة في نصح الأمة، أو تذكرة أولي الألباب بالسير إلى الصواب" أصدر مجمع البحوث الإسلامية (١) الشرق الأوسط (٢٠٠٨/١/٢) ولم يذكر يوم الوفاة،

(١) الشرق الأوسط (٢٠٠٨/١/٢م) ولم يذكر يوم الوفاة، فلعلها في الأول من يناير، أو في اليوم الأخير من السنة السابقة.

بمصر قرارًا بمخالفته للإسلام. وله أيضًا: انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان.، شراب الوصل (ديوان شعر). وسجل عددًا ضخمًا من الأحاديث الصوفية على أسطوانات مدمجة تحت عنوان: سلسلة اعلموا عني(٢).

محمد عثمان محمد صالح كجراي (۱۳٤٧ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عثمان بن محمد علاء الدين النقشبندي (١٣١٢ - ١٤١٧ هـ = ١٨٩٤ - ١٩٩٧م)

شيخ الطريقة النقشبندية.



ولادته في قرية بيارة التابعة لمدينة حلبحة بكردستان العراق. تربّى في بيت علم وعبادة، ترعرع تحت رعاية عمه بحم الدين، ودرس العلوم الشرعية على ثلة من العلماء، وأخذ التجويد من الشيخ المقرئ الإرشاد بعد وفاة والده، وخدم العلم والدين، ولازم الفقراء والمساكين، وبذل وقته وماله في خدمة الزائرين، ولأسباب سياسية رحل إلى إيران وأنشأ فيها مدرسة كبيرة، وتطورت إلى أكثر من (١٠٠) مدرسة، ثم ترك أملاكًا واسعة هناك وعاد إلى العراق ليسكن بيتًا متواضعًا في بغداد،

وهو يقول: «هاجرنا إلى إيران لله، وهاجرنا منها لله». وكان سخيًا، مهيبًا، ومريدوه منتشرون في أرجاء المعمورة، منهم العلماء والقضاة والتجار والصناع ورجال دولة، ويخص العلماء بقربهم من مجلسه. توفي فجر يوم الخميس ٢١ رمضان، ٣٠ كانون الثاني، ودفن جثمانه في زاوية النقشبندية بإستانبول(٣).

#### محمد عثمان المعروفي الأعظمي (١٣٤٧ – ١٤٢٢هـ = ١٩٢٨ – ٢٠٠١م)

عالم مؤرخ.

والده المقرئ محمد حنيف. ولد في «بوره معروف» بمديرية مئو في الهند من بيت علم ودين. درس في مدارس وجامعات، وقرأ بأنواع اللغات، وتتلمذ على أعلام في علوم شتى حتى تضلع منها. ثم أمضى في التدريس (٧) سنوات بالجامعة العربية إحياء العلوم بمدينة مباركبور، وعمل مديرًا ومدرسًا لشؤون التعليم في الجامعة الإسلامية المدنية بكلكتا، ومدرسًا في الجامعة الإسلامية بمدينة سلطانبور، وظلَّ يعمل إلى حين وفاته مديرًا لتحرير مجلة «مظاهر العلوم». وكان أديبًا ذواقة متعدِّد المواهب، دقيقًا في أبحاثه ودروسه ومؤلفاته ومقالاته، ومن القلائل الذين يهتمون بفن التأريخ والسير اهتمامًا دقيقًا، وكان خطاطًا بارعًا، أتقن خطوط النسخ والنستعليق والطغراء، متواضعًا، محافظًا على الصفِّ الأول في الصلاة مع الجماعة، دائم التلاوة لكتاب الله الكريم. نُشرت أبحاثه ومقالاته في صحف ومحلات كثيرة، وعلى رأسها «الجمعية» بدهلي. توفي يوم ١٤ ربيع الأول.

له مؤلفات لم تر النور بعد. وقد ذكرت له عناوين كتب بالعربية وأخرى بالأوردية،

(٣) موسوعة أعلام القبائل العراقية ١/ ٢٨٨. ولقبه سراج الدين.

(٢) معجم المؤلفين السودانيين ٢٢٦/٣، معجم البابطين

وأورد هنا ما ذكر بالعربية: الشيوعية والدين، المعجزات والكرامات، تأريخ الوقائع الفريدة، تذكرة مشاهير كوباكنج، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، محاسن التأريخ، خطبات مولانا آزاد، المسجد البابري الذي هدم، أصول وقواعد استخراج التأريخ(۱).

محمد عثمان نجاتي (۱۳۳۳ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۶ - ۲۰۰۰م) من رواد علم النفس في مصر.



ولد في الخرطوم، درس الابتدائية والثانوية في مدرسة الفيوم، حصل على الإجازة والماجستير من قسم علم النفس بجامعة فؤاد الأول، ثم الماجستير - مرة أخرى - والدكتوراه من جامعة بل بأمريكا. ثم كان أستاذ علم النفس بجامعات القاهرة، والكويت، والإمام بالرياض، وجمع بين البحث والتأليف والترجمة، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية، وأشرف على «مكتبة أصول علم النفس الحديث» الصادرة عن دار الشروق، وكان أول عميد لكلية الآداب بجامعة الكويت، وعمل أستاذًا متفرغًا لتأصيل العلوم الإسلامية بجامعة الإمام، وأسهم مع أساتذة مصريين في إنشاء جمعية البحوث الحضارية المقارنة، وفي إنشاء جريدة الشرق، وكان عضوًا في عدة جمعيات نفسانية.

(١) الداعي ع ٧ (١٤٢٢هـ) ص٣٠.

وله كتب عديدة، منها: القرآن وعلم النفس، الحديث النبوي وعلم النفس، مدخل إلى علم نفس إسلامي، الإدراك الحسّي عند ابن سينا: بحث في علم النفس عند العرب (أصله ماجستير)، علم النفس الحربي، علم النفس في حياتنا اليومية، علم النفس والحياة، علم النفس الصناعي، الدراسات النفسية عند المسلمين، المدنية وتسامح الوالدين، مجموع شعري مخطوط.

وترجم لفرويد مجموعة كتب، منها: الكفّ والعرض والقلق، ثلاث رسائل في نظرية الجنس، معالم التحليل النفسي، الأنا والهو(٢).

محمد عثمان وردي (۱۳۰۱ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۳۲ – ۲۰۱۲م) مطرب.



ولادته في قرية صوداردة شمالي السودان. عمل في بداية حياته معلمًا، ونشط نقابيًا في رابطة المعلمين، بدأ الغناء منذ عام ١٣٧٧ه (١٩٥٧م) وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، كما برز في أغنياته التوجه اليساري الثوري خاصة في بداية حياته، وغنيً بالعربية والنوبية، وله (٨٨) أغنية، بينها ما هو عاطفي، واكتسب شعبية في بينها ما هو عاطفي، واكتسب شعبية في السودان كله، وفي إثيوبيا والقرن الإفريقي كله، واعتبره بعضهم مطرب إفريقيا الأول.

(٢) إشارة إلى وفاته في الأهرام ١٧ سبتمبر ٢٠٠٠م، معجم
 البابطين لشعراء العربية، وإضافات

انقلاب الإنقاذ. توفي مساء السبت ٢٦ ربيع الأول، ١٨ شباط (فبراير)<sup>٣١</sup>.

#### محمد عثمان یاسین (۱۳۳۴ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۷م)

خبير مدني ريادي أديب. ولد في مدينة دير شمال السو

ولد في مدينة بربر شمال السودان. تخرج في كلية غردون. درس العلوم الاجتماعية (أو الاقتصادية) بجامعة لندن. شارك في تأسيس وزارة الخارجية السودانية، وأصبح وكيلًا لها حتى عام ١٣٨٥هـ (١٣٦٥م). عمل بالأمم المتحدة خبيرًا في الخدمة العامة، فقام بتنظيم الخدمة المدنية بزامبيا وعدن والأردن. عاد إلى السودان رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري، ورئيسًا لمجلس إدارة معهد الموسيقى والمسرح، واهتمَّ بالأدب. وكان أول مدير سوداني لمديرية أعالي النيل. توفي في ١٩ رجب، ٥ يوليو.

ونُشر له ما يلي: الخدمة المدنية في السودان، تحليل للوضع الاقتصادي في السودان، مشاكل نقل السلطة: الجوانب الإدارية في مؤتمر المائدة المستديرة، ألمانيا وإفريقيا (ورقة قدِّمت للتجمع الألماني الإفريقي)، مشروع ملوط: تجربة في التطور الاجتماعي في الدول النامية (نُشر في مجلة المعهد الدولي للحضارات المختلفة عام المعهد الدولي للحضارات المختلفة عام صالح جبريل: ذكريات وأحاديث.

وله (تحت الطبع) مجهودات أخرى، هي: إصلاح الجهاز الحكومي في السودان، الدبلوماسي في الدول النامية، جنوب السودان (التغيير الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا)(1).

<sup>(</sup>٣) العربية نت ١٤٣٣/٣/٢٧هـ، الموسوعة الحرة (١٤٣٤هـ).

 <sup>(</sup>٤) رواد في مسيرة التنوير ص٦٧، معجم شخصيات مؤتمر
 الخريجين ص١١٧٠، معجم المؤلفين السودانين ٢٣٠./٣.

#### محمد العجمي = محمد محمد مرسي العجمي

#### محمد العجيمي (۰۰۰ – بعد ۱۶۱۰ه = ۰۰۰ – بعد ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عدنان صبحي غنام (١٣٧٦- ١٩٧٦ه = ١٩٥٦ – ٢٠٠٢م) أديب إسلامي، مهندس مدني، كاتب أطفال إسلامي.



من حلب. حصل على إحازة في الهندسة المدنية من جامعة حلب، وإجازة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الفاروقية بباكستان. عضو عامل في رابطة العالم الإسلامي منذ سنة ٤٠٧ هـ. عمل في مجال الإعلام والصحافة والكتابة الأدبية للأطفال في عدد من المجلات. مات في الكويت يوم (١٥) ربيع الآخر، الموافق لر٢٦) حزيران.

من مؤلفاته: مجموعة كتاب الطفل المسلم، مجموعة كتاب كاظم للأطفال، سلسلة المستقبل للأطفال، محطات تربوية: مسابقات إسلامية (مع سعيد أحمد الأصبحي)، مسابقات معلومات (مع السابق)(١).

محمد عدنان بن عمر السّبيعي (۱۳۶۶ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۱۱م) تربوی نفسانی.



من مواليد مدينة دمشق. محاز في الفلسفة من جامعة فؤاد الأول، درَّس علم النفس والتربية في دور المعلمين بدمشق، وفي كلية الآداب بجامعة دمشق، وفي معاهد عليا، ثم درَّس في جامعة الملك سعود بالرياض، وفي كلية الدعوة الإسلامية فرع دمشق، ورأس قسم علم النفس والصحة النفسية في هيئة الموسوعة العربية بدمشق، واختير أمين سرِّ لجمعية المعهد العربي الإسلامي بدمشق، وشارك في مؤتمرات وندوات، كما استضيف في ندوات تلفازية، ونشر بعمع اللغة العربية، وحصل على الجنسية في مجمع اللغة العربية، وحصل على الجنسية الأمريكية. توفي في ٦ ذي القعدة، ٣ تشرين الأول.

في المنطق، علم النفس العام، من أجل أطفالنا، الإيدز يهدد العالم، المدخل إلى علم النفس الإسلامي، سنريهم آياتنا، الصحة النفسية للمرأة والأم، عقدة النقص، النوم بغير قلق، معاقون وليسوا عاجزين، فطرة الله في خلقه، بين العقل والشرع، الحبُّ في الإسلام، أخلاق الإسلام بين الفطرة والفكرة. وسائرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد عدنان بن مصطفى الموصلي (۱۳۲۱ – ۱۹۸۸ ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۸۸) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عدوان = محمد يوسف عدوان

محمد العربي بن أحمد الخطيب (۱۳۰۳ - ۱٤٠٠ هـ = ۱۸۸٥ - ۱۹۸۰)

ولد في تطوان، تخرج على علماء القرويين ودرس شيئًا في الأزهر. أسَّس مدرسة حرَّة وأدارها، ودرَّس فيها وفي الجامعات. أبى أن يتقلد منصب القاضي، أو أنه تقلَّد منصب القضاء لمدة محدودة، فعيِّن في بعض الوظائف الدينية، ومحررًا في جرائد، وله فيها مقالات وبحوث. توفي يوم الثلاثاء ٢٠ ذي القعدة، ٣٠ سبتمبر.

من تصانيفه الكثيرة: الأرجوزة القرآنية،

الإرشاد المفيد لبيان بعض معاني كلمة التوحيد.

وله من المخطوط: فتح الرحمن الرحيم في فهم القرآن العظيم، ديوان شعر.

ومما لم يبين وضعه:

له (٦٥) كتابًا، منها: الموجز في علم (٢) مماكب النفس، نظريات الالتزام الأخلاقي، الموجز معجم المولف

(١) الأدب الإسلامي ع ٣٣ (١٤٢٣هـ) ص١٠٣٠

 (٢) ثما كتبه أيمن ذو الغنى في موقع الألوكة ٢٠١١/١٢/٨، معجم المؤلفين السوريين ص ٢٤١، موسوعة الأسر اللمشقية ١/ ٧٥١.

الرحلة الحجازية في الأخلاق والتقلبات النفسية (١).

#### محمد العربي الخطابي (١٣٤٦ – ١٤٢٩هـ = ١٩٢٧ – ٢٠٠٨م) كاتب وزير.



من مدينة تطوان شمال المغرب. عمل مديرًا للديوان بوزارة البريد، ثم عمل في الإنتاج الإذاعي، فكان نائب مدير الإذاعة، ثم مديرًا للديوان بوزارة الخارجية، وممثلًا للمغرب لدى منظمات الدولة في جنيف، ثم عَيَّنه الحسن الثاني وزيرًا للتشغيل والشؤون الاجتماعية، فوزيرًا للإعلام، وانتخب رئيسًا للمجلس الإداري للمكتب الدولي للشغل، وانصرف من بعد إلى التأليف والكتابة، وأشرف على الخزانة الملكية، وكان ضمن وفد «اتفاق مدريد الثاني» حول الصحراء المغربية، عضوًا في أكاديمية المملكة المغربية، عازفًا ماهرًا على البيانو. أسهم في محال البحث والتأليف، وكتب المقالة الأدبية، والخاطرة الصحافية، والقصة القصيرة. ومات في ٢٤ من شهر ذي القعدة، ٢٢ تشرين الثاني (نوفمبر).

من تآليفه: الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي: مدخل ونصوص، الخيل أو مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال/ لابن جزي الكلبي (تحقيق)، تنقيح مفردات ابن البيطار العشّاب المالقي من كتابه الجامع، جوامع الأخلاق والسياسة والحكمة: نصوص، حديقة

(١) معجم الشعراء من العصر الجاهلي ٥/ ١٣٣، مظاهر الشرف والعزة ص١٨٠، معلمة المغرب ٢١/ ٣٧٨٠.

الأزهار في ماهية العشب والعقار/ لابن الوزير الغساني (تحقيق)، الطبُّ والأطباء في الأندلس الإسلامية: دراسة وتراجم ونصوص، علم المواقيت: أصوله ومناهجه، عمدة الطبيب في معرفة النبات/ لأبي الخير الإشبيلي (تحقيق)، فهارس الخزانة الحسنية، المغرب في طريق الاستقلال، موسوعة التراث الفكري العربي الإسلامي، نصوص التراث الفكري العربي الإسلامي، نصوص رائدة مع مدخل تحليلي ومقدمة نقدية، حديث اليوم والغد(۱).

#### محمد العربي الرحالي (۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد العربي صمادح** (۱۳٤٧ – ۱۶۱۹ه؟ = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد العربي عبدالرزاق (١٣٥٥ - ١٤١٨ه؟ = ١٩٣٦ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد العربي بن عبدالسلام الشاوش (۱۳۳۹ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۳م) تربوي كاتب أديب.



من تطوان. حصل على إجازة من كلية

(٢) مجلة المغربية ع ٧٥ (٢٨ تشرين الثاني ٢٠٠٨م)، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ٩٥، وكالة المغرب العربي للأنباء (إثر وفاته)، الشرق الأوسط ع ١٠٩٥٤ العربي للأنباء (إثر وفاته)، وثما كتبه نعمان الهاشمي في المساء: الرأي الحر والخبر اليقين (لم يظهر تاريخه في موقعه).

أصول الدين بجامعة القرويين في تطوان، وإجازة من دار الحديث الحسنية، ودبلوم المدرسة العليا للأساتذة. عمل في سلك التعليم مدة طويلة، وكان عضوًا في رابطة العلماء، وعضوًا في اتحاد الكتّاب المغاربة، وسكرتيرا عامًا لحزب الإصلاح الوطني (قبل الاستقلال)، وقد انضمَّ إلى الهيئات السياسية المقاومة للمحتلِّ الإسباني في شمال المغرب، مما أدَّى إلى اعتقاله وفصله من عمله وتحديد إقامته. كتب مقالات وأبحاثًا منشورة في صحف حزب الإصلاح الوطني، وحزب الاستقلال، ومحلة دعوة الحق، وغيرها، وأصدر جريدة «المحتمع» لكنها لم تعمَّر. له نظم. وظهر له عمود أسبوعي تحت عنوان «السلام عليكم» بجريدة العلم عام ٤٠٦ هـ.

ومما كتب فيه: محمد الشاوش: حياته وإنجازاته وإنجازاته وإنجازاته وإنجازاته والمالك السعدي، كلية الآداب، الاجازة في الأدب العربي).

وألَّف من الكتب: أضواء على الحركة الوطنية بشمال المغرب، ومسرحيتين: أملنا فيكم أيها الشباب، رجال المستقبل، صفحات من تاريخ الحركة الوطنية (مع عبدالسلام بنونة) (٢٠).

#### محمد بن العربي العلمي (١٣٣٣ – ١٤١٠ه = ١٩١٤ – ١٩٩٠م) دبلوماسي.



(٣) معلمة المغرب ١٦/ ، ٥٢٧، دليل الكتاب المغاربة
 ص ٣٣٩، معجم البابطين لشعراء العربية.

عاش في فاس مغمورًا، مهتمًا بأراضيه

الزراعية، ودبّرت سلطات الاحتلال مؤامرة

لإبعاد الملك محمد بن يوسف وتعيينه بدلًا

منه ليكون أطوع في أيديهم، فنُقل في سرية

إلى مراكش، وأعلنوا ببيعة «سيدي محمد

بن مولاي عرفة» كإمام؛ لإضفاء صبغة

دينية على مشروعهم، وأُحدت له البيعة

من رؤساء القبائل بمراكش، ومن العلماء

والأعيان، واستطاعت فرنسا رغم اعتراض

الدول العظمي والبلدان الإسلامية أن

تفرض الأمر على الجميع. وقد تولَّى الأمر

مدة قصيرة، وتسارعت فيها الأحداث

والتناقضات، وطالبت المقاومة بعودة الملك

محمد الخامس، ولم تعترف بالملك ابن عرفة،

واعتبر «سلطان الفرنسيين» وقد قاطع

المصلون المساجد يوم الجمعة حتى لا يحضروا

الخطبة باسمه، وعند خروجه من القصر إلى

الجمعة تعرّض لطعنة خنجر، وبعد تصاعد

المقاومة تنازل عن المنصب، وفي الأول من

أكتوبر سنة ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م) نُقل سرًا

إلى طنجة، وبعد الاستقلال نُقل إلى مدينة

نيس، حتى وفاته فيها، وكان تعيينه سلطانًا

في آب سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م)(٢).

من فاس. تعلم في مدرسة السلام، انخرط في الحركة الوطنية على يد الفقيه محمد غازي في سنّ مبكرة، اعتُقل وأُبعد، أرسلته أسرته إلى مصر ليتابع دراسته في الأزهر، فحصل منها على الشهادة العالمية، ومن دار العلوم أيضًا. وهناك أسهم في تأسيس لجنة الدفاع عن المغرب الأقصى، ونشر عددًا من المقالات في الصحف، وخص مجلة «النذير» لسان حال جماعة الإحوان المسلمين بملف عن المغرب، يحتوي على وثيقة تاريخية لعبدالعزيز بن إدريس العمراوي. عاد فأنشأ مدرسة الأمير الحسن، وشارك في تأسيس حزب الشورى والاستقلال، ثم تركه، بل فصل. ثم تقلُّب في مناصب دبلوماسية، فعيِّن سفيرًا في تونس، ثم لبنان، فإيران، وأفغانستان، ومصر، والسعودية، واليمن. ثم كان من التجّار اللامعين. توفي في ٢٦ جمادي الآخرة، ٢٣ يناير.

لم تذكر له آثار علمية في المصدر، لكن وقفت على تحقيق يحمل هذا الاسم الثلاثي، وهو: تحقيق كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي"، حققه مع محمد سعيد العربان(١).

محمد عربي القباني = محمد عربي بن محمد صالح

محمد عربي بن محمد صالح القباني (۱۳٤٩ – ۲۰۰۳م) قارئ خطيب.

ويقال له: «عربي القباني».



ولد في دمشق، وتعلم من شيوخها، منهم عبدالكريم الرفاعي، وأحمد المقداد، وأخذ الطريقة الرفاعية عن الشيخ إبراهيم حمزة. خطب في عدد من مساجد دمشق، ثم نال العالمية من الأزهر، وتعلم التواشيح الدينية. سجّل قراءة قرآنية كاملة في السعودية وأذيعت في (١٣) إذاعة عربية، وانتخب محكمًا دوليًا في رابطة القراء، وفي بلاد إسلامية مختلفة، وترأس جمعية أرباب الشعائر الدينية.

له: كفاية المستفيد في علم القراءة والتجويد، مصحف معلم التجويد، جامع النفحات القدسية في الموشحات والأناشيد الدينية والأندلسية (۲).

محمد العروسي المطوي (۱۳۳۹ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۰م) أديب محقق دبلوماسي.

هو محمد العروسي بن عبدالله المطوي.



(٣) معلمة المغرب ٢١/ ٧٠٢٣، موسوعة السياسة ٦/ ٧٨. ورسمه من الموسوعة الحرة.

محمد بن عرفة العلوي (١٣٠٤ – ١٣٩٦هـ = ١٨٨٦ – ١٩٧٦م) سلطان المغرب تحت الاحتلال.



هو ابن السلطان محمد بن عبدالرحمن.

 <sup>(</sup>۲) علماء وأعيان دمشق ص٤٨٢، موسوعة الأسر
 الدمشقية ٢/ ٣٠٣. واحمه «محمد عربي» على كتابه المصور.

والرجاء وثبيع بدوي الفي منه بيه بلاد السرى الحبيد. والرجاء وثبيع بي أن تتبقل مغيول ملذه البلة الت تنعام عقيما لا ستنباك. و فد تغر أن تكون بي سز ل در سان عورج » مارالساعة الرابع من مساء يوم الحميسة ما ربيع الأول ١٤٠٤، ال تومير ١٩٥٤.

وإلى الثداالنايخ إبهارواله الاستاذة زوهكراللحترمة تحيات الخوائك أعفاء ناديد الغلى والسلام الرئيس

#### محمد العروسي المطوي (خطه)

ولد في المطوية بالجنوب التونسي. حصل على العالمية في الآداب من الجامعة الزيتونية، كما نال شهادة الحقوق التونسية، والإجازة العليا للبحوث الإسلامية من المعهد الخلدوني. درَّس بالزيتونية، ثم اختير للسلك الدبلوماسي، عيّن سفيرًا، وتولى عام ١٣٨٣هـ، أمانة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ثم انتخب في محلس النواب، أسَّس نادي القلم، من رواد شعر التفعيلة. عضو في نادي القصة، والنادي الثقافي، والمحلس العلمي لبيت الحكمة، واتحاد الكتّاب التونسيين، وتولَّى الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب. أدار وترأس تحرير مجلة «قصص» منذ أنشأها عام ١٣٨٦هـ. وبعد تولِّي مناصب دبلوماسية في القاهرة وجدة وبغداد عاد نائبًا في محلس الأمة. مات يوم الثلاثاء ١٣ جمادي الآخرة، ١٩ تموز (يوليو). ومما كتب فيه:

الرؤية النقدية عند محمد العروسي المطوي/ محمد الهادي المطوي، تونس.

محمد العروسي المطوي: دراسات وشهادات محموعة من الكتاب، بيروت.

من مؤلفاته: أسس التطور والتحديد في الإسلام، تحفة الحبين والأصحاب، بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق، من طرائف التاريخ، آداب المعلمين/ محمد بن سحنون (تحقيق)، أنموذج الزمان لابن رشيق (تحقيق)، فضائل إفريقية، كتاب

العمر لحسن حسني عبدالوهاب (مراجعة وإكمال)، امرؤ القيس، ومن الضحايا (قصص)، طريق المعصرة (قصص)، مسيرة القصة العربية في تونس، من الدهليز (شعر). وله

كتب أخرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١١).

#### محمد عروق (۱۳۵۰ – ۱۶۱۵ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عريشة (۱۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **محمد عزام** (۱۳۰۹ – ۱٤۲٦ه = ۱۹٤۰ – ۲۰۰۵م) کاتب أدیب ناقد.



ولد في حلب، حصل على إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، ودبلوم التأهيل التربوي من جامعة حلب. عمل موجهًا للغة العربية ونقيبًا للمعلمين فيها، عضو في البعثة التعليمية بالمغرب، وفي جمعية النقد

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ١٢٢٩، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٤٩٣، الموسوعة التونسية ٦٨٣/٢، معجم البابطين ٤/ ٢٦٠، الفيصل ع ٣٤٩ ص١٢٩.

الأدبي باتحاد الكتّاب العرب، مدير مؤسّسة المطبوعات المدرسية بحلب، عضو في هيئة تحرير مجلة (الموقف الأدبي). مات في ٢٥ جمادى الأولى، الأول من تموز.

وله كتب، من مثل: الأسلوبية منهجًا نقديًا، النقد والدلالة: نحو تحليل سيميائي للأدب، المصطلح النقدي، التحليل الظاهراتي للأدب، اتجاهات التأويل النقدي، وعي العالم الروائي، الفهلوي: بطل العصر في الرواية الحديثة، الحداثة الشعرية، استراحة المحارب: جماليات شعر العماد أول مصطفى طلاس، أدب الخيال العلمي، اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب، وجوه الماس: البنيات الجذرية في المخرب، وجوه الماس: البنيات الجذرية في أدب على عقلة عرسان، المسرح المغري. وكتب أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

محمد عز الدين حجاج (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عز الدين الحرير*ي* (١٣٤١ – ١٤٠٠ه = ١٩٢٢ – ١٩٨٠م) ناعر.



ولد في مدينة حماة السورية، أُجيز من جامعة دمشق في الأدب العربي وعلوم اللغة العربية، مع شهادة الدبلوم في التربية. عمل

(۲) دليل أعضاء الاتحاد ص٦٩، حريدة الجماهير (حلب)
 ٢٠٠٥/٨/٤ معجم أدباء حلب ص٢٧٥.

على الثانوية الأزهرية، وتخرَّج في مدرسة

المحصِّلين والصيارفة، عمل صرَّافًا، ثم مفتشًا

بالضرائب العقارية في دمنهور، وكان عضوًا

صدر له من الدواوين: روضة الآمال في

وله ديوان مخطوط عنوانه: عبر وعظات

من ملاحم السادات، فضلًا عن الملحمة

الشعرية: ملحمة السادات، وأخرى بعنوان:

محمد العزب موسى (١٣٥٥ – ١٤١٣ه = ١٩٣٦ – ١٩٩٩م)

من مصر. حصل على إجازة في الحقوق

عام ١٣٧٥هـ، وماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، عمل في الصحافة في محال السياسة الخارجية، وصار نائبًا لرئيس جريدة الأخبار. له مقالات في

السياسة والأدب والتاريخ والتراجم نُشرت

في محلات الكاتب والمحلة والفكر المعاصر

وله ثلاثون كتابًا تأليفًا وترجمة، في الرواية

والأدب والتاريخ، منها: الحشاشون:

فرقة ثورية في تاريخ الإسلام/ برنارد

لويس (ترجمة)، أول ثورة على الإقطاع،

أنشودة الصقر/ مكسيم غوركي (ترجمة)،

محرر صحفى، كاتب باحث.

رسالة الأديب<sup>(٣)</sup>.

الأشعار والأزجال، مرآة نفس، أنغام.

بجمعية الأدباء فيها، وبما مات.

في حقل التدريس بثانويات دمشق، ومحررًا في مجلة المعلم العربي. كتب الشعر منذ كان تلميذًا في المرحلة الإعدادية، ونشر أولى قصائده في مجلات دمشقية، منها بحلة (التمدن الإسلامي) أواخر الثلاثينات. ثم تابع الكتابة الشعرية والنشر في معظم الجلات والصحف طوال حياته، كما شارك في العديد من الأمسيات واللقاءات الشعرية في سورية وفي بعض البلاد العربية. وكان صاحب نكتة، بدينًا مفرطًا في السمنة، شرهًا إلى المآكل اللذيذة، مما أدَّى إلى تفاقم الأمراض عليه، وإحالته إلى رجل هزيل الحسم قليل الهمة والحركة. توفي يوم الأربعاء ١٧ شوال، ٢٧ آب.

وصدر ديوان الحريري بعد وفاته عن اتحاد الكتاب العرب، من جمع وتبويب شوقي بغدادی<sup>(۱)</sup>.

#### محمد عز الدين حلمي (٠٠٠ – ٢٩٤٩ه = ٠٠٠ – ٨٠٠٢٩)



أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة عين شمس بالقاهرة، وكيل الكلية، مؤسِّس قسم الجيولوجيا بجامعة الكويت، رئيس الجمعية المصرية لعلم المعادن، عضو الجمعية الأمريكية لعلم المعادن. حائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية. ذكر في نعيه

(١) أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٧٩٢، الضاد (آذار ٢٠٠٩م) ص ٤١، موسوعة أعلام سورية ٢/ ٤٧.

أنه «رائد علم الجيولوجيا في مصر»؟ توفي يوم ١٠ شوال، ١٠ أكتوبر. من كتبه: علم المعادن.

محمد بن عز الدين الخزنوي ( · · · - 7731a = · · · - 0 · · ۲q) شيخ صوفي.



من «تل معروف» القريبة من مدينة القامشلي بسورية. شيخ للطريقة النقشبندية في الجزيرة الفراتية، تسلمها من والده وهو شاب، وقد احتدً النزاع في الأسرة حول المشيخة إثر ذلك حتى تفرَّقت، ومع ذلك وُجدَ لها أتباع منتشرون في أنحاء العالم. مات في حادث سيارة بعد أن أدّى مناسك العمرة في شهر رمضان مع عائلته وهو خارج من مكة(٢).

سرابه لبنع عزلدن لزنزي

محمد بن عزالدين الخزنوي (خطه وتوقيعه)

#### محمد عزب البهنسي ( ۱۳۳۰ - ۲۰۶۱ه = ۲۱۹۱ - ۳۸۹۱م)

ولد في كوم الشيخ عبيد بمحافظة المنوفية، نشأ في بيئة ريفية متدينة، وتثقف على مكتبة والده العالم الأزهري، حصل

محصِّل شاعر.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

وصحف أخبار اليوم.

(٢) توقيعه من موقع اتحاد المثقفين الكرد.

عام ۱۳۲۹۰هـ (۱۹۶۱م). کتب روایات

تمثيلية مقتبسة من التاريخ الإسلامي. أسهم

وهو في بيروت في تحرير جريدتي «الحقيقة»

و «الإخاء العثماني»، وترجم مقالات عن

اللغة التركية، ثم ترجم عن الفرنسية. ألَّف

كتبًا مدرسية عن تاريخ العرب والإسلام،

وتابع التأليف في تاريخ العرب والمسلمين وفي القضية الفلسطينية. وفي تركية أيضًا كتب مسودات كتابه الضخم «التفسير

الحديث»، وذكر بأنه أغرق في تحكيم

عقله فيه، ونتج عن ذلك آراء عقدية

مخالفة لمذهب أهل السنة، كإنكاره رؤية

الله تعالى في الجنة، حيث مال فيه لرأي المعتزلة. وقد صدرت مذكراته قبل وفاته بعام تقريبًا، وتقع في عشرين جزءًا في ستة محلدات، دوَّن فيها ما شاهده وشارك فيه وتيسر له الاطلاع عليه في حقبة تغطى قرنًا من الزمن! وهو ممن واكب السياسة العربية منذ مطلع شبابه، وكان في خضم

الحركة الوطنية، وقام بدور قيادي ومحرِّك في

الأحداث، كما شارك في تأسيس ونشاط

الجمعيات والأحزاب الاستقلالية في سورية

وفلسطين، ومذكراته تكشف جوانب خفية

حضارات مفقودة: أطلانطس، ديلمون،

بومبي، ألانكا، كوارث كونية، طرائف من الصحافة، حرب الأفيون، حرية الفكر، دراسات إسلامية في التفسير والتاريخ، هزيمة الهكسوس، شاينبيك (ترجمة)، وحدة تاریخ مصر، موسی مصریًا: نظریة فروید في التاريخ اليهودي(١).

محمد عِزَّة بن أمين مريدن (FYT1 - 1731& = A.P.1 - 1777) طبيب نشيط.



من دمشق. نال شهادة الطبِّ من المعهد الطبي العربي، تخصص في باريس في الأمراض الداخلية، عاد وفتح عيادة خاصة به، وعيِّن أستاذ كرسى لفنِّ المداواة وعلم الأدوية، اختير طبيبًا خاصًا للرئيس شكري القوتلي ثم حسني الزعيم. انتخب عميدًا لكلية الطب، وحمل راية تعليمه باللغة العربية. كما انتخب رئيسًا للجمعية الطبية الجراحية. اشترك في تأسيس المحلس الأعلى للعلوم، وصار رئيسًا للمقررين فيها. عين رئيسًا للجنة الأدوية بوزارة الصحة، وأسهم في تحرير مجلة المعهد الطبي العربي. ألقي عشرات المحاضرات في الداخل والخارج، وشارك في الندوات الإذاعية والتلفزيونية، وكتب عشرات المقالات في المحلات العلمية

والطبية والعامة. مات في (١٥) شعبان، الموافق لـ(١٢) تشرين الثاني (نوفمبر). ومن عناوين كتبه: علم الأدوية (٢ ج)، فنُّ المداواة، أمراض الأطفال/ ترابو (ترجمة مع محمد محرم)، تعليم الطبّ باللغة العربية، دراسات وتأملات في العلم والطبّ والحياة، أحمد منيف عثمان العائدي، فن التجبير (٢).

محمد عزة بن عبدالهادي دروزة (٥٠٣١ - ٤٠٤١ه = ١٨٨٧ - ١٨٨٤م) باحث ومؤرِّخ موسوعي.



ولد في مدينة نابلس، وبما تلقّي تعليمه الابتدائي والإعدادي، بدأ حياته العملية في دائرة البرق والبريد في ظلِّ الدولة العثمانية في مدن فلسطينية ولبنانية وسورية. ويسترت

له وظيفته هذه الاطلاع على الدوريات المصرية المتداولة في ذلك العهد، فنمت مداركه واتسعت ثقافته، وأخذ يعمل في السياسة، وفي الكتابة، وفي التعليم أيضًا. وفي تاريخ نضاله السياسي اعتُقل غير مرة بدمشق، في أثناء لجوئه إلى سورية. ثم إنه اضطر إلى الالتجاء إلى تركية حين غزا الإنكليز والفرنسيون سورية

دم زند ارجد ان ت عدنا وموحوال على سا عديهم جايكن المنهم ماداموا تداجسوا في سيل ملعلم فالإجدامة فالما ع ق عامة ال

الصديبيغ احتزاماتي واشوان يعدخوان حييف واعياكه واعا بالنزة وعناية اله وارجو ان تنك برموم ما ما فيه

اما فكيلمه فان وموضار المنه وله تجعل الرمياف من حدية البحة فرانين مفهم ملك دعه لا برنسيلي ا د نفول مكة صير مو الرزم التقرر وي = الكرمة ومازله ما من قال ولوكان ويوس ضيفاً. الاخوان جيدي جيوني ويجون كم الهر والاجة W/7/cv/ ce as'NI

محمد عزة دروزة (خطه وتوقيعه)

(٢) الثقافة (سورية) أيلول ٢٠٠١م (عدد خاص به)، حديث العبقريات ص١٨٨، أعلام الأطباء في دمشق ص٢٦٤، موسوعة الأسر الدمشقية ٢/ ٥٨١. وصورته من معجم البابطين.

من القضية الفلسطينية بخاصة والقضايا العربية بعامة. وارتاد محالات فكرية عديدة: أديبًا وصحفيًا وناقدًا ومترجمًا ومؤرخًا وعالم

(١) جمعت ترجمته من مؤلفات له ومكتبات.

دين! وقد وافته المنية في دمشق يوم الخميس ٢٨ شوال، ٢٦ تموز.

صدر كتاب في سيرته استجابة لقرار اتخذ من بعض المنظمات الفلسطينية بتكريمه، وهو بعنوان:

محمد عزة دروزة: نشأته، حياته، مؤلفاته. وآخر عنوانه: محمد عزة دروزة وحركة النضال الفلسطيني/ عادل حسن غنيم. محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم/ فريد مصطفى سليمان (وفيه نقد لاذع له)!

جهود محمد عزة دروزة في تفسيره المسمى بالتفسير الحديث/ حسن عبدالرحمن أحمد. - القاهرة: جامعة عين شمس، كلية الآداب، ٤٠٤ هـ (دكتوراه).

محمد عزة دروزة: وفاء له في الذكرى العاشرة لرحيله/ يحيى جبر، أريج دروزة.

ومن مؤلفاته الأحرى غير ما ذكر: المرأة في القرآن والسنة، الإسلام والاشتراكية، القرآن والملحدون، الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث، القواعد القرآنية والنبوية في تنظيم الصلات بين المسلمين وغير المسلمين، القرآن واليهود، القرآن والضمان الاجتماعي، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، عبرة من تاريخ فلسطين. وله غير هذا من المخطوط والمطبوع في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد بن عزّت العبيدي (۱۳٤٠ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عزوز بن المختار القاسمي (۱۹۸۶ – ۱۹۸۶ م) عالم جليل.

(۱) عالم الكتب مج ۷ ع ۱ من رسالة سورية الثقافية، الرعيل العربي الأول ص٣٢٥، وجوه فلسطينية خالمة ص٢٣١، موسوعة كتاب فلسطين ٢/ ٢٦٩، دليل كتاب فلسطين رقم ٣٧٣، موسوعة أعلام فلسطين ٧/ ١٩١.

ولد ببلدة الهامل في الجزائر، طلب العلم بحرص على شيوخ العلم، منهم مفتي المالكية بالعاصمة أبي القاسم الحفناوي، ثم إلى جامع الزيتونة ليتابع تعليمه ويحصل على إجازة من شيوخه، وعاد فدرَّس العلوم الشرعية واللغوية، وشارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين بنادي الترقى، وكان من أعضاء الجمعية العامة، وترك السياسة متفرغًا للعلم، وتولَّى مهمة الإفتاء. وكانت له مكتبة زاخرة احتوت على نحو (٧٠٠) مخطوط، وأكثر من (٣٠٠٠) مطبوع. وقد امتد تدريسه أكثر من نصف قرن، في كلِّ من زاوية الهامل، ومدينة حاسى بحبح، ومدينة عين وسَّارة، وتخرَّج عليه أئمة وقضاة ومفتون، وما يقرب من (٣٠٠٠) طالب. توفی لیلة ۲۱ رمضان، ۲۱ جوان (يونيو) بمدينة البليدة.



صورة قديمة لزاوية الهامل "بوسعادة"

من تصانيفه المخطوطة: شرح الصدر بإعراب آي القطر، فهرست موضوعات ومصادر ومراجع اليواقيت الثمينة في الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب مالك لعلي بن عبدالواحد الأنصاري، تحقيق كتاب الكواكب العرفانية والإشراقات الأنسية في شرح القدسية للورتيلاني، مناسك الحج، رسالة التقوى، استعمال جلود الميتة، الزكاة. وله تقييدات في الفقه والتفسير والحديث ومعظم كتبه(٢).

محمد عزيز الحبابي (١٣٤٢ - ١٤١٤ه = ١٩٢٣ - ١٩٩٣م) مفكر فيلسوف أديب.

اسمه الكامل: محمد بن عبدالعزيز بن عثمان الحبابي.



ولد في مدينة فاس، تابع دراسته العليا بفرنسا، فحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية، ودبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، ودكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة السوربون. مارس التدريس في الجامعات وتقلُّب في مناصبها المختلفة، فكان عميدًا لكلية الآداب بالرباط، وأستاذًا بالجزائر. وكان الرئيس المؤسّس لاتحاد كتَّاب المغرب العربي، وتولَّى إدارة محلة «تكامل المعرفة» و «دراسات فلسفية وأدبية»، إضافة إلى كونه المدير المؤسِّس لدار الفكر في الرباط، ومجلة «آفاق»، كما ترأس الجمعية الفلسفية المغربية، وكان عضوًا في الفيدرالية الدولية للفلسفة، وأمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية. وكان مشروعه «الشخصانية» الذي هو أقرب إلى مفهوم الذاتية أو الفردية، اللذين يشيران إلى ذات الإنسان أو الأشياء. ويقول إن إثبات المساواة بالاستناد إلى الإسلام تقود إلى المساواة بين المؤمن وغير المؤمن... وسعى إلى التوفيق بين الأصالة والمعاصرة بنظرة مختلطة، وعوَّل على الفلسفة بطابعها المثالي الديني كما يطرحها هو. ودعا إلى

(۲) منتدى اللمة الجزائرية (۱٤٣٠هـ)، مدونة سيدي بن عزوز (۱٤٣١هـ).

إغناء الإسلام بالفلسفات الأخرى. وفي كتابه «نقد العقل العربي» دعوة إلى التقاء الحضارات والثقافات والديانات. «وقد تحول من خطِّ الشخصانية (الواقعية) الذي بلوره إلى فلسفة جديدة أطلق عليها مصطلح (الغدية): (من الغد؛ إظهارًا لبعدها المستقبلي). وطغت في نزعته الجديدة السمة السياسية النقدية والنزعة الجنوبية (العالم مثالية) مقتربًا من الحركات المدافعة عن البيئة، والأدبيات التنموية البديلة الرافضة لمنطق الاستهلاك والعقل الأدائي التصنيفي المفضى إلى الفقر ودمار البيئة واغتراب الإنسان» كما في آخر مصدر أدناه. وقد اعتبره بعض الكتاب الغربيين امتدادًا للفيلسوف الفرنسي هنري برجسون. حصل على العديد من الجوائز العربية والعالمية والأوسمة منها: الجائزة الدولية: مرحا، وجائزة المغرب الأولى في الآداب، وجائزة المغرب الأولى في الفلسفة، وجائزة البحر المتوسط، وغيرها. توفي يوم الاثنين ٦ ربيع الأول، ٢٣ أغسطس (آب). ومما كتب فيه: الإنسان في فلسفة محمد عزيز الحبابي/ أحمد على بن على النصيدي.- بغداد: جامعة بغداد، ١٤١٥ه (ماجستير).

وله العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية، وتُرجمت بعض كتبه إلى (٣٠) انتا

ومن مؤلفاته بالعربية: مفكرو الإسلام، بؤس وضياء، من الكائن إلى الشخص: دراسات في الشخصانية الواقعية، الشخصانية الإسلامية، من الحريات إلى التحرر، حيل الظمأ، العضُّ على الحديد، من المنغلق إلى المنفتح، قاموس عربي فرنسي: مصطلحات فلسفية، قاموس عربي — إنجليزي — فرنسي: المعين في مصطلحات الفلسفة والعلوم الإنسانية، ابن خلدون معاصرًا. وباللغة الفرنسية: أغاني الأمل، من الكائن

إلى الشخص: دراسة في الشخصانية الواقعية، أحرية أم تحرر. وغير هذا مما أوردته له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### محمد عزيز حجازي (۲۰۰۰ – ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عزيز بن صبحي شكري (١٣٥٦ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٧ - ٢٠١٢م) مستشار قانوني دولي.



من مواليد دمشق. نال شهادة الماجستير في القانون من جامعة فرجينيا بأمريكا، والدكتوراه في علم القانون من جامعة كولومبيا بنيويورك. درَّس القانون الدولي في جامعة دمشق، ثم كان عميد كلية الآداب كيل كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت، عميد كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة القلمون الخاصة، من أعمدة (نظام روما) الذي أنشأ الحكمة العربية (السورية) منذ عام هيئة الموسوعة العربية (السورية) منذ عام هيئة الموسوعة قسم العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية قسم العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

محمد على المعاصر ما العرب المبلعين 1/ ٢٨٩، موسوعة أعلام العرب المبلعين 1/ ٢٨٩، موسوعة أعلام العرب المبلعين 1/ ٢٨٩، موسوعة أعلام الفكر العربي المعاصر ص ٢١٦، الاتجاهات إداري طيب. العلمانية ص ١٦٥، الأتجاهات إداري طيب. العلمانية ص ١٦٠، الأهرام ع ١٤١٣ (١٠/١٠/١٤٩هـ)، من الحملد. وجمادى الأولى ٢٠١ (جمادى الأولى ١٤١٤هـ) ص ١٤٠٠ (م) موسوعة الأولى ١٤١٩هـ) ص ١٥٠، أفاق الثقافة والتراث ع السوريين ص ١٠ (ربيع الآخر ١٤١٤هـ) ص ١٥٠، دليل الكتاب المغاربة السوريين ص ١٠ مرا١٢،

والشرعية في الموسوعة منذ عام ١٤١٥ه، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، مستشار قانوني للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولوزارة الخارجية السورية، والكويتية، شارك في مؤتمرات ولجان ومهام دولية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، محكم لجوائز عبدالحميد شومان، له (١٠١) من البحوث والدراسات في مجلات عربية وأحنبية. توفي يوم الاثنين ٢٧ محرم، ١٠ كانون الأول.

صدر فيه كتاب: محمد عزيز شكري: بحوث ومقالات مهداة إليه/ إبراهيم دراجي وآخرون.

من عناوين كتبه: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية، الإرهاب الدولي: دراسة قانونية ناقدة (ترجمه من الإنجليزية عصام العسلى ومحمد البجيرمي)، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن (مع أمل يازجي)، جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة بين النظرية والواقع، في التربية العربية (مع آخرين)، قضايا معاصرة في السياسة الدولية (مع حسن الإبراهيم)، مسألة الجزر في الخليج العربي والقانون الدولي، الجنسية العربية السورية، القضاء الدولي (مع فؤاد شباط)، المدخل للقانون الدولي العام وقت السلم، التحقيق الدولي في قوانين الدول العربية، الدول العربية الخليجية والمحتمع الدولي، حولة في السياسة الدولية (مع حسن الإبراهيم وسيف عباس). وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### 

إداري طيب. مثال الموظف المسلم الحليم. من الهند. مدير مكتب عمادة القبول

 (۲) موسوعة الأسر الدمشقية ۸٦٣/۱، معجم المؤلفين السوريين ص۸۸۱، ملتقى طلاب جامعة دمشق ۸۱۰۲/۱۲/۱۰م.

والتسجيل بجامعة ديوبند (الجامعة الإسلامية). عمل في الجامعة مدة (٦٣) عامًا. وقد أوردت ترجمته للعبرة، حيث قال فيه من صاحبه وعرفه عن قرب: إنه عبر عمله هذه المدة الطويلة لم يتأذُّ منه أحد، ولم يتضايق به صغير ولا كبير، ولم يشكُّهُ مسؤول ولا مرة واحدة، ولم يتضجّر منه من يعمل فوقه أو من يعمل دونه، ولم يضبط عليه أحد قضية خيانة أو تصرف غش، أو معاملة تضرُّ بالمروءة من قريب أو بعيد، على الرغم من أنه كان يعمل في موقع يقضى بالتعامل مع مئات الناس، من فئات العلم المختلفة، الطلبة ومشكلاتهم، والعلماء والأساتذة الذين يوجد بينهم الورع التقيى، كما يوجد فيهم المزهوُّ بعقله وفكره وعلمه، فقد أكرمه الله بحسن اللباقة والتواضع ولين الجانب فلم يسخط أحدًا، بل أدخل على قلوب الجميع سرورًا وطيبًا استنطق قلوبهم وألسنتهم بالدعاء له وتمني الخير، وقد قبل الله تعالى دعاءهم، فتوفاه الله ليلة القدر، وصلى عليه خلق يربو عددهم على (١٠٠٠٠)، ولا يجتمع لصلاة الجنازة بمثل هذا العدد إلا على أعلام ومشايخ كبار. رحمه الله<sup>(۱)</sup>.

محمد عزيز فكري ( محمد عربة فكري ( ٠٠٠ - بعد ١٩٦٠م) ( تكملة معجم المؤلفين )

#### محمد عزيز بن محمد أبي اليسر عابدين

(۱۳۵٤ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۰م) باحث فاضل، سري وجيه، رجل إدارة وأعمال.

وهو النجل الوحيد للشيخ أبي اليسر (المفتى).

(۱) الداعي ع ۱۲ (۱۶۱۹هـ) ص۳۵ وتتمته في ع ۱ (۱۶۲۰هـ) ص۳۱.

ولد بدمشق، ونشأ في تربية والده، ودخل كلية الحقوق وتعلم بها. تنقل في وظائف الدولة بدائرة الإفتاء حتى صار رئيس دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني بوزارة الأوقاف السورية، وعُرضت عليه المناصب السياسية فأباها وابتعد عنها، عاش عفيفًا شريفًا يأكل من كسب يده بالتجارة، وأسس يأكل من كسب يده بالتجارة، وأسس حارًا للنشر أسماها (دار ابن عابدين). توفي صبيحة يوم الأحد ١٥ رمضان، الموافق ٢ حزيران (يونيو).

ومن مؤلفاته: إرشاد السالك لأحكام المناسك، شهر رمضان: أحكام - تعليل<sup>(٢)</sup>.

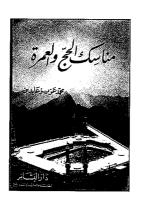

محمد بن عزيزة (١٣٧٩ - ١٤١٣هـ = ١٩٥٩ - ١٩٩٢م) بطل عالمي في كمال الأجسام.



(٢) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٣٨٦،
 معجم المؤلفين السوريين ص٣٢٦، لوحة قبر المترجم له
 (عاينها الأستاذ عمر موفق النشوقاتي).

من مواليد الجزائر. كان لاعب كرة قدم، ولم يقبل في الخدمة العسكرية لنقص فيه، ربما لوزنه (٥٣ كغ)، وكان طوله (٥٨ ١سم)، فاتجه لكمال الأحسام، وحقق تقدمًا واضحًا فيه، وكانت بداية بطولته العالمية في مدريد، بطولة العالم للهواة عام ١٤٠٧هـ تأهل لنطاق المحترفين عام ١٤٠٨هـ بلوس أنجلوس، وهناك تقابل مع كبار أصحاب أنجلوس، وهناك تقابل مع كبار أصحاب كمال الأحسام، وحصل على بطولة كمال الأحسام، وحصل على بطولة ربيع الآخر، وزيلند عن (٣٣) عامًا يوم ٧ ربيع الآخر، ؤ أكتوبر ٣٠).

#### محمل عزیمان (۱۳۳۱ – بعد ۱۶۱۵ه؟ = ۱۹۱۲ – بعد ۱۹۹۵م؟)

(تكملة معجم المؤلفين)

محمد أبو عسل (۱۳۵۷ – ۱۳۳۱ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عصام أحمد بهي (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد عصفور (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

حقوقى نشيط.

من مصر. أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة القاهرة. اعتبر فقيهًا قانونيًا ومدافعًا عن الحريات في مصر والوطن العربي. قدم أول دراسة عربية صدرت عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م) عن استقلال السلطة القضائية، شارك مع مجموعة في إعداد مشروع للدستور باسم: الدستور الذي نريده.

(٣) منتدى كمال الأجسام (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

صدر له العديد من الكتب والبحوث والمقالات، منها: مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، أزمة الحريات في المعسكرين الشرقي والغربي، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، سيادة القانون. ولعل منها: كارثة الخليج وأزمة الشرعية في العصر الأمريكي(١).

# محمد عصمت بن عبدالحميد الحبروك الحبروك (١٣٥٢ - ١٤٢٢ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٢م) شاعر غنائي. غرف بردعصمت الحبروك».



من دمنهور بمصر. تخرَّج في الكلية العسكرية، التحق بسلاح المدرعات، وشارك في جميع الحروب المصرية ضدَّ الكيان الصهيوني، ووصل إلى منصب نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية، بعد عمله مديرًا لإدارة المكتبات بالقوات المسلحة، وتدريسه في المكتبات بالقوات المسلحة، وتدريسه في المكتبات بالقوات المسلحة، وعضوًا في اتحاد لقصر ثقافة مصر الجديدة، وعضوًا في اتحاد الكتّاب، وجمعية المؤلفين والملحنين، وقد نظم الشعر مبكرًا، ونشر إنتاجه الغنائي وعمره (١١) سنة، وكوّن ثنائيًا مع الفنان ولحن لغيره. وكتب أغاني مسلسلات إذاعية وتلفزيونية. توفي يوم ١٠ شوال، ١٠ يناير. وتلفريونية. توفي يوم ١٠ شوال، ١٠ يناير.

وترك ديوانًا شعبيًا مخطوطًا بعنوان: الوصايا الألف.

(١) الأهرام ع ٤٣٣٤ (٢٨/١٠/٢٨هـ) وإضافات.

وترجم عددًا من البحوث العسكرية عن اللغة الروسية، وهي مخطوطة كذلك (٢).

محمد عطا = محمد عطا بن محمد الأمير عطا

محمد عطا سلیمان رزق (۱۳۲۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۷۸م) قریر

من مصر. درس القراءات وعلومها على علماء وشيوخ معهد القراءات التابع لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، من شيوخه في القرآن محمد إسماعيل الهمداني. درّس في المعهد المذكور، وعين مفتشًا بالمعاهد الأزهرية حتى وفاته. عمل عضوًا في لجنة تصحيح المصاحف التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولجنة تسجيلات القرآن الكريم بالإذاعة، وتخرّج عليه كثيرون. توفي في ٢٥ رجب، ٢٧ أيلول(٣).

محمد عطا بن محمد الأمير عطا ( ١٣٨٨ - ٢٠٠١ ه = ١٩٦٨ - ٢٠٠١م) مهندس مدني، متَّهم بالتخطيط لأحداث ( ١١) سبتمبر.



تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة،

(۲) أهل الفن ص۱۹۹، معجم البابطين لشعراء العربية.
 (۳) منة الرحمن ص٤٤٨، إمتاع الفضلاء ٤/ ٢٩٧.

درس الهندسة المدنية في هامبورغ، وحصل على الماجستير في تخطيط المدن برسالة دارت حول تخطيط مدينة حلب بامتياز، التحق بمعهد في برلين درس فيها ثلاثة أشهر ونجح بامتياز، وقد قام ذلك المعهد بتعيينه رئيسًا لجموعة من الألمان وأرسله بمنحة إلى إستانبول وحلب، ثم إلى القاهرة. ودرَّس في معهد بمدينة كولون الألمانية. وقد وصفه أساتذته وزملاؤه هناك بأنه كان متدينًا محافظًا ومجتهدًا جدًا، ولم يكن متطرفًا ولا مثيرًا للشغب ولا محرِّضًا، بل كان هادئًا متأملًا متفكرًا، يتجنَّب المشروبات الكحولية، ولا يصافح النساء، كما وصفه أستاذه الألماني بأنه أينشتاين الهندسة. اتحمته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه قائد محموعة الخاطفين والمنسِّق بينهم الذين خطفوا الطائرات الأربع التي ارتطمت في (۱۱) أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۱م ببرجي مبنى التجارة العالمي بنيويورك ومبني البنتاغون بواشنطن، في حين سقطت الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا، ويعتقد بأنه قاد الطائرة (١١) التي ارتطمت بأحد البرجين. وقد نفى والده ذلك، وأنه حصل على الماجستير عام ١٩٩٩م ولا علاقة له بالطيران، وأنه حدثه، ربما من ألمانيا، في مكالمة هاتفية بعد الحادث بر(٤٨) ساعة. لكن صرَّح زعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد ثلاث سنوات ما يفيد أنه كان هو المخطط والمنفذ ... وما زال هناك كثير من الأمور الغامضة لا تعرفها أو لا تكشف عنها أمريكا(؛).

محمد عطا الله إلياس (١٣١٧ - ١٤٠٥ = ١٨٩٩ - ١٩٨٤) رجل أعمال وصاحب أوليات.

(٤) اليوم ع ١٠٦٨٠ (١٩٤٢٣/٧/٤) هـ) عدد خاص، الشرق الأوسط ع ٨٦٨٨ (٢٠٠٢/٩/١١) (عدد خاص).



من مواليد مكة المكرمة. نشأ يتيمًا، وعمل في أعمال حرفية عديدة، ختم القرآن الكريم وحفظ معظمه، عمل في سقاية ماء زمزم للأتراك، وسقى السلطان عبدالحميد رحمه الله، وطلب منه أن يأتي إلى تركيا ليسقيه هناك، فذهب مرتين واعتذر من بعد، كان أول من أسَّس مصانع الثلج من أهل الحجاز، وأول من أسَّس الفنادق بالسعودية، بدأها بمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، فالطائف، والرياض. وهو صاحب فنادق التيسير. وأول من أسَّس شركة سيارات لنقل الحجاج، واستخرج أول سجل تجاري لنقل الحجاج، واستخرج أول سجل تجاري الأمير فيصل بن عبدالعزيز. وتوفي في ١٠ الأمير فيصل بن عبدالعزيز. وتوفي في ١٠ ربيع الأول(١٠).

#### محمد عطاء الله حنيف بن ميان الفوجياني (١٣٢٧ – ١٤٠٩هـ = ١٩٠٩ – ١٩٨٩م)

(۱۳۲۷ – ۹۰۶۱ه = ۹۰۹۹ – ۱۹۸۹م) عالم ومحدِّث سلفي.

ولد في بحوجيان من منطقة أَمْرَتْ سَرْ بالهند. تلقَّى العلم على عدد من العلماء، منهم عبدالكريم البهوجياني، وفيض الله خان، وأمان الله. درَّس العلوم الشرعية، أسَّس دار الحديث النذيرية في فيروزفور، شيخ الحديث في مدرسة أودانوالا بباكستان، واستقرَّ في لاهور حتى وفاته. وقد درَّس في الجامعة السلفية هناك، وتولَّى الخطابة في مسجد المبارك بالكلية الإسلامية (١٥) عامًا.

(١) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (رمضان ١٤٣٢هـ).

عضو المجلس الحكومي الأعلى، وعينه الرئيس ضياء الحق مستشارًا في المجلس الاستشاري الأعلى. أصدر مجلة «رحيق» استمرت (٣) سنوات، و«الاعتصام» الأسبوعية. وكان داعية إلى السلفية، معتنيًا القاديانية، أنشأ المكتبة السلفية للنشر، ودار الدعوة السلفية. وكان زاهدًا، محبًا للعلم، اقتنى مكتبة ضحمة أوقفها على دار الدعوة.

#### صدیت تقدیر و انفده دستین (درستا دمحقظالمعرودی الرحر الشین عمرا لوش الالبانی حفظالمدوری ه منالفاج خادیم دلید براملید محطادا آتیون النوجانی الارتسری اتفاطن ف لاهور دیجه دری ان انقاطن ف لاهور

#### محمد عطاء الله حنيف (خطه)

وله تآليف عديدة، منها بالعربية: التعليقات السلفية على سنن النسائي (٥ مج)، إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدِّث والفقيه/ شاه ولي الله الدهلوي (تحقيق)، التعليق على بلوغ المرام (خ)، ردع الأنام عن محدثات عاشر المحرم الحرام، التعليق على ما كتبه محمد أبو زهرة في حياة ابن تيمية، ثم ابن حنبل، ثم أبي حنيفة، تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة/ لأبي الوزير أحمد حسن الدهلوي وأبي سعيد محمد شرف الدين الدهلوي (تحقيق واستدراك)، الاكتفاء بتفسير الاستواء لا بتأويل الاستواء (خ)، أكمل البيان في رد أطيب البيان وتأييد تقوية الإيمان/ عزيز الدين مراد آبادي (تعليق)، الاتباع/ لابن أبي العزِّ الحنفي (تحقيق وتعليق)(٢).





ولد في مدينة (دير الزور) بسورية، تعلم في كتاتيب مدينته، ثم انتقل إلى المدارس الرشدية بحلب، وتتلمذ على شيوخ بحا، أمثال الشيخ رضا الزعيم، ومحمد الزرقا، وبشير الغزي. ثم تابع دراسته في الأزهر في عصره، وأخذ العلم عن كبار شيوخ الأزهر في عصره، كالشيخ سليم البشري، والشيخ محمد بخيت المطيعي، وعلي عبدالرازق. وكان من زملائه في طلب العلم محمد سعيد العرفي، والتدريس من كلية الشريعة. استجاب لنداء والتدريس من كلية الشريعة. استجاب لنداء الثورة العربية الكبرى، وكان مفتيًا لجيش فيصل خلال أعمال الثورة، واستمرَّ معه في أول الكتاب أنه توفي سنة

١٩٨٧م، وهذا يوافق ١٤٠٧هـ؟ وخطه من حصول التهايي

(٢) وردت سنة وفاته على غلاف «التعليقات السلفية»

حتى دخول دمشق عام ١٩١٨م، حيث اضطرَّ لأمر ما للعودة إلى مصر، واشترك في ثورة سعد زغلول ١٩١٩م. عاد إلى سورية وعين مدرسًا للتربية الإسلامية واللغة العربية في أول تجهيز يفتتح في (دير الزور)، ولكنه لم ينتظر طويلًا حتى اشترك في ثورة ١٩٢١ – ١٩٢١م في منطقة الفرات ضدًّ المحتلِّ الفرنسي. ثم هرب إلى العراق بعد أن تربصت به السلطات لاعتقاله إثر عزله عن التدريس، وهناك التقى بفيصل ملك العراق مع وزيره الأول ياسين الهاشمي، ووزير تربيته ساطع الحصري، وكلهم زملاؤه في الثورة العربية الكبرى، فرحبوا به، وعيِّن مدرسًا في كلية للجالية اليهودية ببغداد، وهو أول مدرس للعربية فيها، حيث أدخلت المناهج العربية بإيعاز من الحكومة الفيصلية في العراق، ورشحه ساطع الحصري مدرسًا إلى البحرين، ثم رجع إلى وطنه الأم بعد صدور عفو عام عن المنفيين والمبعدين، فدرَّس، ثم شغل وظيفة أمين المكتبة العامة بالدير، وكانت فترة إبداع في كل الجالات الفكرية التي تميزت بحا عبقريته. وهو إضافة إلى شاعريته: فقيه، فلكي، لغوي، مترجم، رسام حاذق، ناقد فني، فقد عمل مترجمًا للأدب الفرنسي في وزارة الثقافة والإرشاد القومي. وعاد إلى بيته يتابع فصول حياته متقاعدًا، وقد ضعف بصره في أواخر حياته. توفي يوم السبت ١٢ رجب، الموافق ۱۷ حزيران (يونيو).

صدر كتاب: محمد الفراتي مأخوذًا بالوردة والسيف (مختارات شعرية)/ اختيار شاهر أمرير.

وله مؤلفات عديدة. فله تفسير خاص بالآيات الكونية في القرآن الكريم يتفق مع أحدث نظريات الفلك، وهو العلم الذي تضلع منه، وله فيه أكثر من خمسة مؤلفات. لم ينشر التفسير المذكور خشية أن يثار عليه ما لا يرضى من العلماء وهو

في آخر العمر.

ومن الكتب التي ترجمها: رباعيات الخيام، روائع من الشعر الفارسي/ حلال الدين الرومي، سعدي الشيرازي، حافظ الشيرازي، كلستان: روضة الورد/ سعدي الشيرازي (ترجمه شعرًا).

ومن دواوينه ومؤلفاته الأخرى:

ديوان الفراتي، العواصف، النفحات، المواجس، سبحات الخيال (قصص شعرية)، الساحة (قصة شعرية). وملحمتان شعريتان: ليلة في عالم المريخ، الكوميديا السماوية.

وله أيضًا: معجم عربي فارسي، معجم الكتب الفارسية.

وله كتب أخرى لم تطبع بعد (١).

محمد عطا الله محمد سعيد (١٣٦٥ – ١٤٢٨ه؟ = ١٩٤٥ – ٢٠٠٧م) باحث في التاريخ، قاص وكاتب مسرحي.



من الموصل، حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة الموصل، عمل معاونًا للمدير العام للتربية في محافظة نينوى،

(۱) الفيصل ع ٣٤ (ربيع الثاني ١٤٠٠ه) ص٥٦ بقلم محمد علي الحريري، أعلام الفرات ص١٧، معجم البابطين لشعراء العربية. وهو غير محمد الفراتي (١٩٤٠ – ١٩٨٧م) الصحفي التونسي اللامع، كان مديرًا لمصلحة الأخبار بإذاعة صفاقس (مشاهير التونسيين ص٥٧).

ثم مديرًا لمحو الأمية. جلس في المقاهي الأدبية، عضو في مجلس النواب ممثلًا عن نينوى، عضو نشيط ومؤسّس في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب، وفي جمعية المؤرخين العرب، ونقابة المعلمين. كتب دراسات وبحوثًا ومقالات عديدة، جمع فيها بين الأدب والتاريخ.

عنوان رسالته في الماجستير: مقاصد المؤرخين المسلمين من كتّاب السير والتراجم في القرنين الثاني والثالث الهجريين والثامن والتاسع الميلاديين.

وطبع له: الطواف حول مملكة الحلم: قصص قصيرة، الغرانيق، كلاب سائبة (مسرحية).

ومن المخطوط: مسرحيات: ابن سراب يبدأ من نقطة معلومة، حكماء الملك زرزور، المؤلف والبطل، إمبراطور للبيع. ونشر له منها: المؤلف والبطل، مشاهد من كوميديا الآيات الكاذبة، فضيحة اضطهاد الأمريكي (في مجلات).

ومجموعاته القصصية: طيور الحبِّ والحرب، قطة وثلاثة بيوت<sup>(۲)</sup>.

محمد العطافي سنبل (۱۳٤٧ - ۱۳۴۵ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عطية (١٣٢١ – ١٤٠٧ه = ١٩٠٣ – ١٩٨٧م) مناضل تربوي.

من تونس. زاول تعليمه الابتدائي بمدينة سوسة، ثم التحق بالمدرسة الصادقية بالعاصمة لإتمام تعليمه الثانوي، ثم سافر إلى فرنسا، وكان أول تونسي يحصل على شهادة التبريز في اللغة العربية. وعندما ارتقى

(۲) موسوعة المؤرخين العراقيين للأستاذ إبراهيم
 العلاف، في موقع مجلة علوم إنسانية (استفيد منه بتاريخ ١٤٣٠/٧/١٤)
 ٢٣٨) موسوعة أعلام المؤلفين والكتّاب العراقيين ٧/
 ٢٣٨) موسوعة أعلام الموصل.

عام ١٣٥٣هـ (١٩٣٤م) إلى درجة مدير مساعد للمعهد الصادقي أثار موجة من الغضب، فغادر جلُّ الأساتذة الفرنسيين المعهد واكتفوا بمعهد كارنو، رافضين العمل تحت قيادته، مما فتح الباب أمام تونسة التعليم. أسهم في تشييد صرح الدولة، وقام بدور مهم في تصريف شؤون الإدارة التونسية غداة الاستقلال(١٠).

#### محمد عطیه خمیس (۰۰۰ - نحو ۱٤٠٢ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۸۲م) داعیة قیادي حقوقي.

من مصر. محام. أبرز مؤسّسي جماعة (شباب محمد صلى الله عليه وسلم)، عام ما ١٣٥٨ه (١٩٣٩م) التي انشقت عن جماعة الإخوان المسلمين، وأشرف على كتابات أصدرتما الجماعة تحت سلسلة (رسائل الدعوة)، وهي عديدة، وأحدثت أثراً ومتابعة وانتهت الجماعة. تقريباً. بوفاته، أوائل الثمانينات الميلادية.

ومن الكتب والرسائل التي ألفها وأصدرها تحت السلسلة المذكورة: الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار، دعامات الدعوة، رابعة العدوية، الشريعة الإسلامية والأجانب في دار الإسلام شرعياً وضعياً تاريخياً، فقه النساء في العبادات (الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج)، لكى لا تتحطم حصون الإسلام من الداخل (مع حسين محمد يوسف، المرأة المسلمة في الحضارة الغربية الحديثة، المرأة والأسرة في الحضارة الغربية الحديثة، المرأة والحقوق السياسية والأعمال العامة (رأي الهيئات والجمعيات الإسلامية في مصر)، مشروعات قوانين القصاص والديات والحدود الشرعية/ اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية (إعداد)، من مفاتيح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب (مع

(١) مشاهير التونسيين ص٤٦٠.

عبدالوهاب ميت كيس). وغيرها المذكور في (تكملة معجم المؤلفين).



محمد عظیم بن عبدالمحمود نور الدائم (۱۳۲۷ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۹م)

(تكملة معجم المؤلفين)

محمد عفیف العرائشي ( ۰۰۰ - ۱۶۳۱ ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۹ م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عفيفي = محمد حسين العفيفي

محمد العفيفي = محمد صلاح العفيفي

محمد عفيفي مطر (١٣٥٤ – ١٤٣١هـ = ١٩٣٥ – ٢٠١٠م) شاعر دارس ناقد.



ولد في «رملة الأنجب» بمحافظة المنوفية في

مصر، حصل على دبلوم المعلمين، وإجازة في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم درَّس، وسافر إلى العراق وبقى هناك طوال مدة رئاسة السادات، عاد وتفرع لكتابة الدراسات النقدية والشعر، وقد عمل رئيسًا لتحرير محلة «سنابل»، ومحررًا بمجلة «الأقلام» العراقية. وكان عضوًا بالهيئة العامة للكتّاب، وبالمحلس الأعلى للثقافة، وقد اعتقل عام ١٤١١هـ (١٩٩١م) لمعارضته السياسة المصرية في موقفها من الحرب على العراق، التي استهدفت إخراج الجيش العراقى من الكويت، وسجَّل تجربته في السجن لتصدر في ديوان «احتفاليات». وكان شاعرًا بارزًا، حضر مهرجانات شعرية عديدة، وحصل على جائزة الدولة التقديرية، والتشجيعية، وجائزة سلطان عويس للشعر، وكتب جانبًا من سيرته الذاتية في كتاب «أوائل زيارات الدهشة». وذكر في تجربته الشعرية أنما تستند إلى التراث الشعري العربي قديمه وحديثه، والشعر العالمي بمجمله، والموروث الشعبي، والمعرفة الفلسفية، وتأمل الواقع الراهن والالتزام بقضاياه، مما أتاح له تطورًا مفتوحًا متجددًا. توفي يوم الأثنين ١٦ رجب، ۲۸ يونيه.

دواوينه: احتفاليات المومياء المتوحشة، أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت، رباعية الفرح، شهادة البكاء في زمن الضحك، كائنات على قنديل الطالعة، من مجمرة البدايات، والنهر يلبس الأقنعة، يتحدث الطمي: قصائد من الخزانة الشعبية، مكابدات الصوت الأولي، من دفتر الصمت، ملامح من الوجه الأبنادوقليسي، رسوم على قشرة الليل، كتاب الأرض والدم. ودواوين ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

 (۲) الجزيرة نت ۱٤٣١/٧/١٧هـ، العربية نت ۱۶۳۱/۷/۱٦هـ، معجم البابطين ٤/ ٥٢٠.

محمد عقال = محمد إبراهيم عقال

محمد بن عقيل العقيل (١٣٣١ - ١٤١٢ه = ١٩١٢ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عكاشة (۱۳۰۰ - ۱٤٠٢ه = ۱۸۸۷ - ۱۹۸۲م) مقرئ. صاحب صوت رخيم مؤثر.



ولد في القاهرة. نشأ في بيئة تحتمُّ بالقرآن الكريم وتحرص على سماعه وتلاوته، وبدأ يقلد كبار المقرئين ولم يكن قد تعدى العاشرة من عمره، ثم بدأ تلاوة القرآن الكريم بالقرى والمراكز الجحاورة، اختاره سعد زغلول ليصبح مقرئ مسجد السلطان الحنفي، وعندما افتتحت الإذاعة كان من رعيلها الأول، مع صديقه الشيخ رفعت والشيخ على محمود والشيخ السيسي وغيرهم. وانساب صوته الرخيم المؤثر عبر الأثير ما يقرب من ربع قرن، كما حرصت الإذاعة البريطانية على تسجيل مئات الأشرطة بصوته وإذاعتها بانتظام مرتين في الأسبوع لمدة عشر سنوات. توفي منتصف شهر شوال تقريبًا، الأسبوع الأول من أغسطس (آب)<sup>(۱)</sup>.

محمد أبو العلا الطحان (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) مائة شخصية مصرية وشخصية ص٢٤٧.

محمد علم الدين = محمد عبدالفتاح علم الدين

**محمد علوان** (۱۳۲۰ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۷۹م) ممثل ومخرج إذاعي.



من قرية الحلمية التابعة لمنيا القمح بمصر، حصل على دبلوم من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم درَّس بها مادة الإذاعة، وعمل مديرًا للمنوعات بإذاعة في إذاعة الشرق الأوسط، ثم مستشارًا بي وكان المخرج الوحيد الذي لا يستعين بالموسيقى التصويرية في المسلسلات التي يقوم بإخراجها، وإنما يعتمد على الحوار يقوة أداء وتعبير الممثلين، وقد أصبح هذا من بصماته في الإخراج الإذاعي، وسجًل مرامج وصورًا غنائية لبرامج إذاعية، وله برامج وصورًا غنائية لبرامج إذاعية، ومات مسلسلات إذاعية، ومثل في أفلام، ومات مسلسلات إذاعية، ومثل في أفلام، ومات

محمد علوان مفلح (۱۳۷۱ – ۱۶۲۱هـ = ۱۹۰۱ – ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد بن علوي المالكي (١٣٦٢ - ١٤٢٥ه = ١٩٤٣ - ٢٠٠٤م) شيخ صوفي علَّامة.

(۲) أهل الفن ص٤٧٦. ورسمه من السينما كوم.

عكة المكرمة لوالد عالم. تعلم ت العلم بالمسجد الحرام، ودر

ولد بمكة المكرمة لوالد عالم. تعلم في حلقات العلم بالمسجد الحرام، ودرس بمدرسة الفلاح، ثم بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم ثم طلب العلم في الهند وباكستان، وتنقل بين بومباي وحيدر آباد وديوبند وسهارنفور وكراتشي، وأخذ عن علمائها. من شيوخه: والده، محمد الحافظ التيجابي، حسن المشاط، وغيرهم. وتلقَّى دراساته النظامية في جامعة الأزهر، فحصل منها على الماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين، ثم رحل إلى المغرب وأخذ عن كبار علمائها، وتميز برواية عدد هائل من الأحاديث بأسانيدها. ومن كبار أصدقائه ومؤيديه مفتي مصر محمد حسنين مخلوف، ورئيس جامعة الأزهر أحمد عمر هاشم. عيِّن مدرسًا بكلية الشريعة بمكة المكرمة، ثم مدرسًا بالمسجد الحرام عام ١٣٩١هـ بعد وفاة والده، وكانت له حلقة شهيرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة تعتبر امتدادًا لأكثر من ٦٠٠ سنة من تدريس أجداده. وكان عضوًا بميئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (قسم الدراسات الإسلامية). ألقى العديد من المحاضرات بالإذاعة وخاصة البرنامج العام ونداء الإسلام، وشارك في المواسم الثقافية برابطة العالم الإسلامي، كما شارك في العديد من الندوات الدينية داخل المملكة وخارجها، وانتخب رئيسًا للجنة التحكيم الدولية لمسابقة القرآن الكريم أعوام ١٣٩٩هـ، ١٤٠٠هـ، ١٤٠١هـ وكان أول رئيس لها.

زار العديد من البلدان الإسلامية، وأقام أكثر من ثلاثين معهدًا وثلاثين مدرسة في شرق آسيا وجنوبها، وظلَّ محلس درسه على الدوام حافلًا بالشباب والشيوخ إلى جانب الجاورين من الطلاب الذين كان يتكفل بإيوائهم وتدريسهم أصول الدين والفقه وعلوم الحديث وقواعد اللغة؟ ليعودوا لبلادهم دعاة للإسلام ومعلمين لأبناء المسلمين فيها. منحته جامعة الأزهر درجة الأستاذية الفخرية (بروفيسور) عام ١٤٢١هـ بناءً على تقويم علمي للأبحاث والمؤلفات المقدمة على المستوى العلمي الأكاديمي في مجال التخصص الدقيق، باسم الجامعة الإسلامية الحكومية بقدح دار الأمان بماليزيا. توفي يوم الجمعة ١٥ رمضان، الموافق ٢٩ تشرين الأول (أكتوبر).

السسبدهمكذبن علوي المائكى الحسسسنى

المدسه رسب العالمين والصلاة واللام عدل شرف الرسلين مسينا محد وعليكم وصحبه أحمعين أما بعد فأخول أنّا السمر علوي كليك الحبى بأبي قد أذلت الأخ الاستاذ على الملا مدير ما رالتقا فه انحديده بأبوظى أذبته فأهبع ونشركن مبنا أبوابالعرج بعسرط أن يصحح تجوجب النسخه المرفقة مع بيان النصجيح ومراجعه فصلة الكور الأسناد المحجرسلان و2 والحديد رب العالمين وكتبه يحفه

محمد بن علوي المالكي (خطه وتوقيعه)

هناك ردود على مؤلفاته من قبل المدرسة السلفية، وللمدرسة الصوفية أيضًا دفاع عنها ونقد لمؤلفات سلفية.

ومما كتب فيه وفي نشاطه التربوي والدعوي: إمام دار البعثة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وآثاره في الفكر الإسلامي/

حمد عبدالكريم الحسيني.

المالكي عالم الحجاز/ زهير جميل كتبي. وله نحو (۱۰۰) كتاب، أهمها: إمام دار المجرة مالك بن أنس، الإنسان الكامل، أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك، تاريخ الحوادث والأحوال النبوية، حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، خصائص الأمة المحمدية، الذخائر المحمدية، زبدة الإتقان في علوم القرآن، فضل الموطأ وعناية الأمة الإسلامية به، في رحاب البيت الحرام، محموع فتاوى ورسائل المالكي، مفاهيم يجب أن تصحح، المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف. وغيرها الكثير في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد علي أحمد (۱۳۳۳ – ۱۳۹۷ هـ = تًا ۱۹۱ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي الأراكي الفراهاني (۱۳۱۲ - ١٥١٤ هـ = ١٩٨١ - ١٩٩٤م) أحد كبار علماء الشيعة (آية الله العظمي)، ويعرف بـ«العراقي».



ولد في مدينة أراك (سلطان آباد سابقًا) بإيران. بدأ رحلته الدراسية في الحوزة، ثم التحق بآية الله الحائري في مدينة قم، وتتلمذ عليه واستفاد منه كثيرًا، وواكب الخميني في آرائه وأهدافه. بعد وفاة محمد (۱) عکاظ ع ۱۳۹٤٤ (۱۹/۱۲/۱۹۵۱ه)، معجم

الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٣٢، موسوعة أسبار للعلماء ص١٥٧١، البعث الإسلامي (ذو القعدة ١٤٢٥ه) ص٩٨، معجم المعاجم ٣/ ٢٠٧. ولعل اسمه مركب (محمد

تقي الخوانساري سنة ١٣٧١هـ جلس للتدريس، فدرَّس الفقه والأصول مدة خمس وثلاثين سنة.

وله كتب عديدة، منها بالعربية، ولم أعرفها من بينها سوى كتاب «زبدة الأحكام»، فمنها: رسالة الاستفتاءات، حاشية على العروة الوثقى، توضيح المسائل، مناسك الحج، حاشية على درر الأصول للشيخ الحائري، المكاسب المحرمة، كتاب الخيارات، رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة، كتاب البيع، كتاب النكاح والطلاق، شرح تفصيلي لباب الطهارة من كتاب العروة الوثقى. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد على أسعد عكاري (7371 - PP71 = 37P1 - PVP19)كاتب صحفي وأديب حزبي.



من مواليد مدينة طرابلس الشام. تعلُّم في الكتَّاب، وحصل على الشهادة الابتدائية، اطلع على الأدب العربي، وخالط الشعراء، وتاجر في الحبوب، وعمل محاسبًا ومدرِّسًا، ورئيسًا لدائرة الأوقاف السنية، كما عمل محررًا في قسم النقد الأدبي بمجلة الحوادث، وتولَّى منصب الأمين العام لحزب التحرير العربي الذي ترأسه رشيد كرامي، وكان خطيب حزب الشباب الوطني كذلك.

(٢) الرصد الثقافي ع ٥٠ (كانون الثاني ١٩٩٥م) ص٤٣٠

له مجموع شعري مخطوط، ومقامات جارى فيها أنماط المقامات القديمة، إضافة إلى دراسات نقدية نشرت متتابعة في جريدة الإنشاء الطرابلسية (١٣٦٧ – ١٣٧٣هـ). كما نشرت له دار الشمال بطرابلس سلسلة أبطال الإسلام (١٠).

محمد علي إسماعيل (١٣٤٣ - ١٤٢٣ه = ١٩٢٤ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي الأفغاني المدرسي (٠٠٠ - ١٤٠٦ هـ = ٠٠٠ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي الأكوع (١٣٢١ - ١٤١٩ه = ١٩٠٣ - ١٩٩٨م) مؤرخ وطني، عالم مشارك.



ولد في ذمار باليمن. خلف والده في التدريس في رباط الغيثي وعمره عشرون سنة، بعد أن درس عليه وعلى آخرين. دفعه واقع اليمن آنذاك إلى التفرغ للعمل السياسي، فكوَّن مع آخرين «جمعية الإصلاح» في إب، واختير رئيسًا لها، وكان اتصالهم مع «الأحرار» في عدن وصنعاء. اعتقلهم الإمام يحيى، وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات، فاستأنف نشاطه بحذر، واعتقل

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

مرة أخرى. ولاه الإمام أحمد القضاء في ناحية ذي السُّفال، حتى قامت الثورة سنة ١٣٨٢ه فعيِّن وزيرًا للعدل، ثم للأوقاف، ثم للإعلام، ثم رئيسًا للجنة التأليف والنشر، فانقطع للتأليف والتحقيق. مات بصنعاء يوم السبت ٢٤ رجب، ١٣ تشرين الثاني (نوفمبر).

The state of the s

محمد بن على الأكوع (خطه)

ومماكتب فيه وفيه آثاره:

جناية الأكوع على ذخائر الهمداني/ أحمد بن محمد الشامي. - بيروت: دار النفائس، ١٤٠٠هـ، ١٣٥ص.

القاضي محمد بن على الأكوع الحوالي مؤرخ اليمن/ وزارة الإعلام. - صنعاء: الوزارة، ١٤٢١هـ، ٣٤٠٠ص.

وله من التآليف: تاريخ اليمن الاجتماعي (مذكراته)، الوثائق السياسية اليمنية.

ومما حققه: الإكليل للهمداني (تحقيق ح ١، ٢، ٨، ١٠)، تفسير الدامغة للهمداني،

صفة جزيرة العرب للهمداني، قرة العيون بأخبار اليمن الميمون لعبدالرحمن بن على الديبع، المفيد في أخبار صنعاء وزبيد لنجم الدين عمارة بن على الحكمي، السلوك في طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين محمد بن يوسف الجندي، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لمحمد بن صالح العصامي، ديوان محمد بن عمير الوصابي، مرآة المعتبر في فضل جبل صبر للمخلافي، التقصار في جيد علامة الأقاليم والأمصار لمحمد بن حسن الشجني، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلى بن حسن الخزرجي، كشف أسرار الباطنية وأحبار القرامطة لأبي عبدالله محمد بن مالك أبي القبائل الحمادي المعافري، روضة الأحبار ونزهة الأسمار في حوادث اليمن الكبار والحصون والأمصار لعماد الدين بن إدريس بن الأنف القرمطي. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد علي بن إلياس العدواني (١٣٣٣ – ١٤٢٢هـ؟ = ١٩١٤ – ٢٠٠١م) عالم أديب.



من قرى الموصل. تعلم بالمدرسة الفيصلية، ومضى إلى القاهرة ليلتحق بكلية الشريعة في جامعة الأزهر ويتعلم على شيوخها، عاد حاصلًا على لقب شيخ في الفقه الحنفي، (٢) هجر العلم ٢/ ٨٧١، ومستدركه ص٣٠٣، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٤٩٧، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/

٩٩، اليمن في ١٠٠ عام ص٣٤٥.

ثم درَّس وأمَّ، ونظم الشعر، وكان عضوًا في جمعية التراث العربي الإسلامي بالموصل.

من تصانيفه: تبصرى وذكرى (بالمشاركة)، حكمة تشريع الحدود والتعزير في الفقه الإسلامي، المنهج المشهور في تلقيب الأيام والشهور/ شعبان الآثاري (ت ٨٢٨هـ) (تحقيق، ظهر في مجلة المورد ع ٤ شتاء طهر م، ص٩٩٥ — ٢٠٨)، كما

حقق بلغة المحتاج في مناسك الحاج للسيوطي، واعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر، ومطولة في النحو على غرار ألفية ابن مالك نشرت في مجلة المورد كذلك، ومطولة تاريخية عن حوادث الموصل (حريدة فتى العراق). وأعمال مخطوطة له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد علي الأنصاري = محمد علي بن الطاهر الأنصاري

**محمد علي باشراحيل** (۱۳۳۷ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۳م) صحفي ريادي.



من عدن. تولَّى رئاسة المجلس البلدي فيها، وعضوية مجلسها التشريعي، من مؤسِّسي رابطة أبناء الجنوب نحو عام ١٣٧٠هـ،

(١) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٧، ٢٤٠ معجم البابطين لشعراء العربية، موسوعة أعلام الموصل (وفيه اسمه: محمد علي إلياس بن رجنب العدواني). وصورته من ملونة الدكتور إبراهيم العلاف.

#### خربذي مؤسشاء فديوشرناجي

> ا خندی مرسم با ایس ۱۱ - ۱۱ - ۹۰

محمد علي باشراحيل (خطه)

وأسَّس عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) صحيفة «الأيام»، فكانت ملتقى للزعماء الوطنيين والصحفيين والشباب، واستمرت حتى الاستقلال، وأسهم في الحركة السياسية والثقافية والصحفية اليمنية، واعتبر رائد الصحافة في اليمن، ومات بصنعاء (٢٠).

محمد علي بن باقر القاضي (١٣٣٣ - ١٩٩٩ه = ١٩١٤ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي البحر (۱۹۹۳ – ۱۹۹۳ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي البدوي (١٣٩٢ - ١٤٢٦ه = ١٩٧٧ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بشر (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) الفيصل ع ۱۹٦ (شوال ۱۱۶۱هه) ص ۱۱۶۰ موسوعة الألقاب اليمنية ۲۳ (۱۰۸ منتديات قبيلة سيبان، ومما كتبه فضل النقيب في ۲٦ ديسمبر فضل النقيب) في ۲٦ ديسمبر ۲۰۰۵م، وصحيفة الأيام ع ٥٣٣١ (٢٢٠٨/٢/٢١م)، ومنها صورته وخطه.

محمد علي البطاح (١٣٥٩ – ١٤٢٩هـ = ١٩٤٠ – ٢٠٠٨م) عالم محتهد.

مفتى زبيد، عضو جمعية العلماء باليمن. عالم متبحر في أنواع العلوم، درس على علماء أجلة، وتابع العلم باجتهاد وعزيمة، من شيوخه محمد بن سليمان الأهدل، وأحمد داود البطاح، وأسد حمزة. واصل ما أحياه شيخه الأحير من مجالس الحديث، وتولَّى التدريس في المعهد العلمي الديني، ثم كان مديرًا لمعهد مرتضى الزبيدي العلمي، وتولَّى إلى جانب ذلك الخطابة في الجامع الكبير، وأقام حلقات علمية في عدد من الجوامع، وفي منزله، متصدرًا للفتوى والوعظ والإرشاد. وقام بتأسيس جمعيات تحفيظ للقرآن الكريم، وحلَّ قضايا الناس ومشكلاتهم، واشتغل بالفتوى، حيث كان مفتى زبيد وفقيهها. وكان يقصده الطلبة والدعاة من أنحاء العالم، حتى من أمريكا والدول الغربية، وتخرَّج عليه العديد من أهل العلم. وكان مداومًا على صلاة الليل، ويختم القرآن في رمضان خلال ليلة واحدة، وشغله الشاغل الكتب والقراءة. توفي يوم الجمعة ٢٢ جمادي الآخرة، ٢٦ حزيران (يونيه).

له الكثير من المخطوطات العلمية في النحو والصرف والفقه، منها: نظم طبقات فقهاء التابعين في اليمن، رتبهم فيها على ٥ طبقات (٣).

محمد علي بهجت الفاضلي (۱۳۲۷ - ۱۶۳۰ ه = ۱۹۴۷ - ۲۰۰۹م) جغرافي.

 (٣) الجمهورية (اليمن) ١٠٠٨/٧/٤م، موسوعة الأعلام للشميري (وفيها ولادته ١٣٤٩هـ).

ولد في ريف محافظة كفر الشيخ عصر.

نال شهادة الماجستير من قسم الجغرافيا

بجامعة الإسكندرية، والدكتوراه في التخطيط

العمراني من جامعة السوربون بفرنسا، وعاد

فدرَّس بجامعة طنطا، ثم كان عميدًا لكلية

الآداب بجامعة دمنهور، وأستاذًا في جامعات

بالسعودية والإمارات وسلطنة عُمان،

تواصل مع المدرسة الجغرافية الفرنسية وترجم

ما يدور في فلكها من كتب، وركز على

جغرافية المدن بشقيها الريفي والحضري،

وشارك في مشروعات حكومية، وأشرف

على رسائل علمية (نحو ٤٠ رسالة علمية

في جغرافية العمران)، وأشرف على باب

(مقتطفات من الدوريات العالمية) بالجمعية

الجغرافية المصرية. توفي يوم الثلاثاء ٥

من ترجماته: دراسات في جغرافية العمران

الحضري/ جاكلين بوجى جارنييه، السكن

الحضري في العالم الثالث: دراسات إقليمية:

المشكلات والحلول/ برنار جرانوتييه،

الجغرافية الفرنسية/ بيجو جارنييه، دراسات

في جغرافية التنمية/ دمينجو جارنيس،

العشوائيات السكنية: المشكلات والحلول/

وله بمشاركة محمد عبدالحميد حمادي:

ورسالته في الماجستير: مركز أبو المطامير:

دراسة في جغرافية العمران الريفي التقليدي.

وفي الدكتوراه: مشكلات التخطيط العمراني

دراسات في جغرافية التنمية.

رمضان، ۲٥ أغسطس.

برنار جرانوتىيە.

في مدينة رشيد<sup>(۱)</sup>.



محمد علي الجاسم = محمد علي رضا الجاسم

محمد علي جانباز السيالكوتي (٠٠٠ - ٢٠٠٨ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٨م) عالم محدِّث.

من باكستان. مات في ١٥ ذي الحجة. شرح سنن ابن ماجه بالعربية في (١٣) محلدًا، بعنوان: إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه. أكمل شرحه في نحو (٤٠) سنة، وصدر عن دار النوادر في (٩) مجلدات. وله مؤلفات أخرى (٢٠).

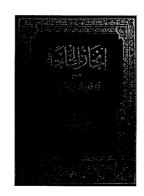

محمد علي جبارة (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي الجعبري (١٣١٩ - ١٤٠٠ ه = ١٩٠١ - ١٩٨٠م) شخصية دينية سياسية.

(١) موقع بوابة المعرفة في شبكة بيان أون لاين
 ١٠٤/ ٢ / ٤ / ١٩٠٠م.

(٢) مستفاد من ملتقي أهل الحديث (١/١/١هـ).



ولد في مدينة الخليل بفلسطين. نال الشهادة الأزهرية في الفقه والشريعة الإسلامية في القاهرة، ثم شهادة الوعظ والإرشاد. عاد ودرَّس في الحرم الإبراهيمي الشريف، ونال إجازة المحاماة الشرعية والنظامية من معهد الحقوق بالقدس. شارك في النشاطات السياسية أيام الاحتلال البريطاني واعتُقل، وصار عضوًا في المكتب المركزي للحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني. بعد نكبة ١٩٤٨م تقلُّب في عدة مناصب رسمية قبل أن يختار رئيسًا لبلدية الخليل. ومن خلال هذا المنصب بني علاقات مع بعض المسؤولين اليهود في مقدمتهم موشى دايان. ثم جاهر في التعاون مع السلطات اليهودية، ودعا إلى التعاون وتوثيق عرى المحبة بين العرب واليهود، فألصقت به صفة الخيانة «الوطنية والقومية»، ولذلك لم يحافظ على منصبه بعد الانتخابات. ثم اعتزل النشاط السياسي واعتكف في منزله حتى مات، في ١٥ رجب، ٢٩ أيار (مايو <sup>(۳)</sup>.

**محمد علي الجفري** (۱۳۴۰ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۰م) سياسي مناضل.



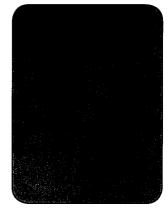

ولد في لحج جنوب اليمن. نشأ في أسرة متدينة، تتلمذ على صالح عبدالله الشاطري في تريم بحضرموت. التحق بجامعة الأزهر، وحصل منها على العالمية. عمل في سلك القضاء بلحج، وأنشأ مع زملائه رابطة أبناء الجنوب سنة ١٣٦٨ه عندما كان الجنوب محتلًا من قبل بريطانيا، ونادت بالاستقلال. شغل منصب رئيس القضاة في لحج، ورئيس لأول مجلس تشريعي فيها، ومستشار لسلطانها الذي كان يتعاون مع الحركة الوطنية. وبعد توالي الأحداث توجه مع أمين الرابطة شيخان الحبشى إلى اليمن والسعودية والقاهرة لشرح قضية الجنوب، ومنع الإنجليز عودتهم، لكنه عاد إلى لحج بواسطة سلطانها دون عدن المحتلة، وبدأ نشاطًا مكثفًا، وقد انتخب رئيسًا للرابطة عام١٣٧٠ه. وعندما اجتاحت القوات الإنجليزية لحج أيضًا كان قد غادرها، وصار متنقلًا بين البلاد العربية مع رفاقه. التحق بهم قحطان الشعبي، ثم تركهم وانضمَّ للمخابرات المصرية، ثم تلقفه الإنحليز ووضعوه رئيسًا للجنوب لفترة. تابع الجفري نشاطه، وحصل على منح تعليمية لأبناء الجنوب، وتعلم عن طريق الرابطة أكثر من ٨٠٠ متخرج، ومثَّل مع زملائه الرابطة في مؤتمرات، ووافقت الأمم المتحدة منذ ١٩٥٩ على استقلال الجنوب، لكن مصر جهزت «جبهة التحرير» لتحلّ محلّ الجبهة القومية في اليمن بعذر قتال الإنجليز، وحذَّر

المترجم له من حرب أهلية، وخاصة بعد معاداة الرابطة واتمامها بالعمالة للسعودية، وكان قوي الصلة بالملك فيصل. لكن الاستقلال «المبتور» دفع المسؤولين هناك إلى حرب.. وحاول الإسهام في تكوين وحدة وطنية لأبناء الجنوب بين ١٣٩٠هـ إلى ١٣٩٢هـ دون جدوى. ورفض المشاركة في حكم الماركسيين للجنوب. مات في بغداد يوم الجمعة ٣ جمادى الآخرة، ١٨ نيسان (أبريل).

وصدر فيه كتاب: محمد على الجفري: مسيرة شعب وزعيم/ إعداد عبدالرحمن على الحفري. - [القاهرة]: دار البيان العربي؛ جدة: مركز العثمان التجاري، ٢٢١ص<sup>(١)</sup>.

#### محمد على الجمال (۱۳۱۳ - ٤٠٤١هـ = ۱۸۹٥ - ١٨٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)(٢)

محمد على الجمال (۰۰۰ – ۳۳٤ هـ = ،۰۰ – ۲۱۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)(٣)

### محمد علي حافظ (١٣٥٥ – ١٤١٣ه = ١٩٣٦ – ١٩٩٩م)

من مصر. حصل على دبلوم الدراسات العليا في البنوك، تدرج في مناصب البنك حتى أصبح رئيسًا لجلس إدارته. وكان أستاذًا غير متفرغ للدراسات العليا بكلية التجارة في جامعة عين شمس، ومستشارًا لاتحاد بنوك مصر، ومستشارًا لغرفة تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية. عُرف بأنه مهندس سوق الصرف المصرية. دعا إلى توحيد سعر الصرف من خلال دراسة

عن تنظيم السوق المصرفية الحرة للنقد

الأجنبي. وكان عضوًا بنقابة التجاريين. قدم ٥٠ بحثًا عن دور بنك مصر في التطور الاقتصادي.

وله كتاب من جزأين بعنوان: التاريخ الاقتصادي لبنك مصر(١).

محمد بن علي الحبشي (1991 - 3131 = 1141 - 31914) عالم صوفي مرشد.



ولد في مدينة سيؤون بحضرموت، في بيت علم وضيافة. قرأ القرآن الكريم على الشيخ سعيد بازهير مؤذِّن مسجد الرياض، وتتلمذ في العلوم الشرعية والعربية على والده العالم على بن محمد بن حسين الحبشى العلوي وغيره. وفي النواحي الصوفية على حسين بن محمد بن حسين الحبشى. وكان بطيعًا في تعلمه، متراخيًا عنه، على ما يُعرف من حياة المترفين من أبناء الذوات والأعيان. ولكنه كان موهوبًا ذكيًا، فاستطاع أن ينجح في أنواع العلوم، مع السعة الأدبية والخيال الخصب، فدخل حياة التدريس، ولازم أباه في زياراته المستمرة إلى تريم والنبي هود وحريضة ودوعن وعمد، للإرشاد والتنقل بين المريدين، إلى أن توفي والده عام ١٣٣٣هـ، وجعله وصيًا على الرباط ومسجد الرياض، فسلك طريق والده، وصار واعظًا مؤثرًا. قصد الحرمين الشريفين، ثم قصد جاوه، وعاد إلى مدينة (٤) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٣٠، الموسوعة العربية

الميسرة ٤/ ٢٢١٦.

<sup>(</sup>١) والمعلومات السابقة مقتطفات منه. (٢) داعية متشيع.

<sup>(</sup>٣) حقوقي.

سيؤون عام ١٣٤١ه. ويبدو أنَّه عاد إلى أندونيسيا ليستقرَّ هناك من بعد، حيث أصبح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وقد توفي هناك، وصلَّى عليه جمع غفير من المسلمين، يتقدمهم الرئيس الأندونيسي، ووزير الشؤون الدينية، وسفراء الدول العربية والإسلامية...(١).

محمد علي حبيشان (١٣٧٤ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٥٤ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي حجازي (١٣٣٩ – ١٤١١ه = ١٩٢٠ – ١٩٣٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي الحركان (١٣٣٣ - ١٤٠٣ هـ = ١٩١٤ - ١٩٨٣م) أمين عام رابطة العالم الإسلامي.



ولد في المدينة المنورة. حفظ القرآن الكريم، ودرس العلوم الدينية واللغوية بالمسجد النبوي الشريف على أيدي كبار العلماء. عمل مدرسًا بالمسجد النبوي منذ عام (العلا) شمال المدينة المنورة، ثم في جدة، فرئيسًا للمحكمة بها. عبِّن وزيرًا للعدل عام فرئيسًا للمحكمة بها. عبِّن وزيرًا للعدل عام فرئيسًا فكان أول وزير في هذا المنصب.

(۱) تاريخ الشعراء الحضرميين ٥/ ٢٦٨، العالم الإسلامي ع ١٣٤١ (١٤) ٢٠٠٠ ١٤١٤).

#### بب الله الرحداً لرحس

له عدد المعة مدى عة الله معالم الرسان المرافعيزية عرصة الموق المرافعين الموق مدا على على المرافعين الموق مد المعة مدى عة الله معالمة المعتمد المعتمد

#### محمد على الحركان (خطه وتوقيعه)

رأس مؤتمر المنظمات الإسلامية الذي عُقد بمكة المكرمة برابطة العالم الإسلامي عام ١٣٩٤ه، واهتم بنشر الدعوة الإسلامية. انتخب أمينًا عامًّا للرابطة عام ١٣٩٦ه، وظلَّ في منصبه حتى توفاه الله صباح يوم الجمعة ٨ رمضان.

صدر فيه كتاب من تأليف العلامة محمد بن ناصر العبودي عنوانه: صاحب المعالي الشيخ محمد بن علي الحركان كما عرفته. له مؤلفات بالعربية تُرجمت إلى عدة لغات، مثل: أحكام الجنائز في الإسلام، تعليم الصلاة (للبنين)(۱).

محمد علي حسن (۲۰۱۱ – ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي بن حسن (۱۳۳۸ – ۱٤٠٩هـ = ۱۹۱۹ – ۱۹۸۹م)

أديب وكاتب تربوي إسلامي. هو محمد بن مخلوف العدوي.

العدوي.

(٢) رجال وراء جهاد الرابطة ص١٤، المجتمع ع ٢٢٧ (٢) رجال وراء جهاد الرابطة ص١٤، المجتمع ع ٢٢٧ بخد وحوادث السنين ٢/ ٣٥٦، تحقة الإخوان ص٥٦، علماء نجد ٦/ ٣١٧، الفوائد المتنوعة لابن باز ص٢٢٧، من علماء الحرمين ص ٤٢٧.



ولد في قرية بني عدي بمحافظة أسيوط، تخرَّج في كلية اللغة العربية بالأزهر، ونال دبلومًا عاليًا في التربية وعلم النفس من معهد القاهرة، ثم درَّس، وصار موجهًا للغة العربية.

قدمت فيه رسالة ماجستير بعنوان: محمد بن علي بن حسن مخلوف: دراسة لحياته وشعره/ آمال حسنين. - أسيوط: جامعة الأزهر، كلية البنات (خ).

ومما طبع له: مارية القبطية، أحلام يقظان (ديوان شعر).

ومن كتبه المخطوطة: الشيخان في الميزان، شرح ملحمة السيرة النبوية للشاعر عثمان بن العدوي من شعراء العصر المملوكي، تاريخ بني عدي وتراجم أعلامها وأوليائها، حياة الإمام جلال الدين السيوطي، حياة الإمام الدردير، إسرائيل قديمًا وحديثًا، خروج بني إسرائيل من مصر، معاول الهدم في الإسلام، ألحان ثائرة (ديوان شعر)(").

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد علي بن حسن البلاغي (١٣٣٢ – ١٩٦٦ه = ١٩١٣ – ١٩٧٦م) كاتب ومحرر صحفي.



ولد في النجف، وتعلم في مدارسها، ورث علسًا أدبيًا من أسرته، عين مديرًا لمشروع ماء النجف، فمديرًا للمصرف التجاري. كتب المقالة وأثار الجدل في الصحافة النجفية، وقرض الشعر وهو فتى، أصدر محلة (الاعتدال) وكانت مدرسة أدبية للأدباء في العراق، وقد عاشت بين الغري الابتدائية الأهلية وجمعية الرابطة الغري الابتدائية الأهلية وجمعية الرابطة الأدبية، صاحب أرقى مكتبة خاصة في النجف، وكان في شبابه يرأس فرع (الحزب الوطني) في النجف الذي أسسه جعفر أبو التمن. توفي يوم الخميس ٢١ محرم، ٢٢ كانون الثاني الله المناني الأدبية المناني الناني أسسه جعفر أبو التمن. توفي يوم الخميس ٢١ محرم، ٢٢



محمد على البلاغي أصدر مجلة (الاعتدال)

(١) موسوعة أعلام العراق ١/ ١٩٣، معجم المؤلفين
 العراقيين ٣/ ٢٠٩، أعلام الأدب في العراق الحديث ٢/ ٣٨٥.

محمد علي بن حسن القطب (۱۳٤٩ – ۱۳۶۱ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۱۰م) کاتب إسلامي مکثر.



من صيدا. من أوائل من رحل في طلب العلم إلى الأزهر، وعاد ليكتب ويدعو، وقد واكب بدايات الحركة الإسلامية في لبنان، فكان من رواد الدعوة إلى فكرها ونشر مبادئها، ومناوئًا لخصومها، وحاصة الفكر الناصري المعادي للإخوان المسلمين، وكان يلهب حماس المصلين في جامع البحر بخطبه الحماسية، وعمل أستاذًا في مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية وبعض المدارس الرسمية بالمدينة. رحل إلى القاهرة منذ عام ١٤١٧هـ وبقى فيها سنوات طويلة وبما مات ودفن، يوم الثلاثاء ١١ جمادي الآخرة، ٢٥ أيار (مايو). وقد نعته دار الإفتاء ودائرة الأوقاف الإسلامية بصيدا. ومن مؤلفاته العديدة: الأحنف بن قيس، أولادنا في ضوء التربية الإسلامية، أئمة الحديث النبوي، الحبُّ والجنس من منظور إسلامي، حسن البنا الرجل القرآني/ روبيرت جاكسون (شرح وتعليق)، حياة محمد صلى الله عليه وسلم: سلسلة قصصية مصورة للفتيان (٢ مج)، دور الإسلام في حياة البشرية، الدولة الإسلامية والحكومة الدينية، الشهيد وأوسمته العشرة، علوم الحديث، فضل تربية البنات في الإسلام، فهارس في ظلال القرآن.

ومما حقَّقه: فضائح الباطنية للغزالي، الطبُّ

محمد على بن حسن مصلى

وله مؤلفات أخرى بمفرده وبمشاركة آخرين،

ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

النبوي لابن القيم.

(۲۰۰۰ – ۱۶۲۰ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بن حسن منقارة (۱۳۳۹ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بن حسين الحمامي (۱۳٤٠ - ۱٤١٥ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي حمد الله (١٣٤٦ - ١٤٣٣هـ = ١٩٢٨ - ٢٠١٢م) أديب لغوي.



ولادته في دمشق. قدَّم رسالة دكتوراه في الأدب العربي بلبنان ولم ينل شهادتها، بسبب الحرب الأهلية هناك، اتجهت هوايته إلى الزجل والقصة والخاطرة والشعر، ثم تعلم التمثيل وشيعًا من الموسيقى، فكتب ومثَّل وأخرج ولحَّن، وشارك في إدارة فرقة ثم ناديَين ومجلة، ثم انتقلت هوايته بعد

 (۲) مما كتبه جمال الدين شبيب في موقع صيدا البحرية ۲۸ أيار ۲۰۱۰م، وموقع صيداويات ۲۶ أيار ۲۰۱۰م، مع إضافات. وصورته من موقع جمعية بني القطب.

فوسمعنا الموضائد، سمغيرمناية على الحقائق وأ وهمحنامن المسسائل، ماقل فيها المحدب وكثرالمسائل. لأنَّ اللَّغِيْلُ نِحْسِ ، واللَّىٰ شِهَا يُصِر و وحر ...

حَكَدًا الصديورافقيع المعين هوالأراد أيمن بهدا حمد ووالنفي . والنصن والحدلاد رسّ المناس إلذي سنا ورالي مدّ حِلُ رض بعد كُلَّةً صالحة سدا شاله . كتبوخمة لمحاتن الله نأستداد سابعه محد على حمد الله

في جامعترالدِ ملى بالرياض وعِامعت رستسور والعيد الهاليالمسوي ومجمع الفتح الهسسادي بوته وعضوا فاداكت العرب

#### محمد على حمدالله (خطه وتوقيعه)

التخصص إلى النحو والأدب والتربية. درَّس في جامعة الإمام بالرياض، وفي كليتي التربية والآداب بجامعة دمشق، وفي محمَّع الفتح الإسلامي بدمشق، وفي معاهد. وقدَّم دروسًا تعليمية في التلفزيون (١٤) عامًا، واختير خبيرًا تربويًا في منظمة اليونسكو، وأسهم في دورات تربوية تابعة لمنظمة اليونيسيف والأونروا، وكتب مقالات وقصائد في مجلة (الضياء) التي كان مديرها، وشعرًا وقصة في مجلة (ضباط الاحتياط) التي أشرف على قسمها الأدبي، وعمل مراقبًا للبرامج، ومشرفًا لغويًا في شركة الزهرة لإنتاج ودبلجة أفلام الرسوم المتحركة، كما شارك في مؤتمرات علمية وندوات أدبية وبرامج تلفزيونية، وكتب الشعر والقصة والمسرحية، وعمل مستشارًا للنشر في دار الفكر ببيروت، وأسَّس سلاسل الفكر في أدب الأطفال وكتب لها أكثر من (٤٥) قصة. وكان عضو اتحاد الكتّاب العرب، ومؤسِّس جمعية أدب الأطفال به. وعضو شرف برابطة الأدب الإسلامي العالمية. وكان من خواص الأستاذ سعيد الأفغاني. توفي في ١٨ من شهر شوال، ٥ أيلول. كتبه المطبوعة: ابن زيدون ورسالتاه، الأسلوب التعليمي في كليلة ودمنة، النحو والصرف، شرح المعلقات السبع للزوزني (تحقيق)، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (تحقيق بمشاركة مازن المبارك)،

النقد الأدبي الواضح، أدب الأطفال (مقرّر في دور المعلمين)، سلاسل الفكر (أكثر من ٤٥ قصة ومسرحية للأطفال)، مذكرة الطالب.

وله من المخطوط: على أوتار القلوب (ديوان شعر)، على أوتار الغناء

(ديوان للأغاني العامية والزجل). وراجع كتبًا وأشرف عليها، ونشر عددًا كبيرًا من المقالات والقصص في الصحف والجحلات(١).

محمد على حمدو (١٣٥٠ - ٢١٤١ه؟ = ١٣٩١ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد على حمدي (FTT1 - V. 31 & = A1 P1 - VAP14) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن علي الحيدري (٧٤٧١ - ١٧٤١ه = ٨٧٩١ - ١٠٠٢٩) كاتب إسلامي شيعي.

ولد في بغداد ودرس على علمائها منهم والده، شارك في المهرجانات والاحتفالات الدينية، ووجّه وأرشد ودرّس في مدرسة والده. مات في ١٣ ذي القعدة.

من كتبه المطبوعة: الصحة في الإسلام، الحسين الخالد (شعر)، كيف تكسب الأصدقاء، وليد الكعبة، مع الدكتور محيى الدين في أدب المرتضى، حول موسوعة

(١) من حوار أجراه معه تلميذه الأستاذ أيمن ذو الغني، ونشر في موقع رابطة أدباء الشام (استفدت منه في شهر شوال ١٤٣٣ هـ)، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٣٠١، موسوعة أعلام سورية ١١٩/٢، معجم المؤلفين السوريين ص١٤٨ (وفيه اسمه (علي حمد الله بشير) ).

الفقه الإسلامي، التوجيه الديني، المثل العليا في الإسلام (قصيدة).

ومن المحطوط: كيف فجّر الإسلام ينابيع الحرية، رسالة في الردِّ على الملحدين، المرشد إلى الحج، ملحق الدوحة الحيدرية في النسب، ديوان شعر<sup>(۲)</sup>.

محمد بن على الخال (۲۲۲۲ - ۱۱۶۱a = 3.91 - PAP1a) قاض مجمعي مصنِّف.



ولد في السليمانية بالعراق. اسمه الكامل: محمد على الشيخ أمين محمد إسماعيل بن الشيخ مصطفى.

من أسرة كردية دينية مشهورة. تتلمذ على أركان أسرته، وحصل على الإجازة العلمية، ثم مارس التدريس في الحلقات الدينية بأحد الحوامع التابعة لهم، وعيِّن قاضيًا في المحكمة الشرعية بالسليمانية، ثم نقل إلى كركوك، فالموصل، فمحكمة التمييز الشرعى ببغداد. عضو في الجمع العلمي العراقي، وكتب في مجلته عشرات الأبحاث الأدبية واللغوية، وبعد تأسيس الجمع العلمى الكردي عام ١٣٩٠هـ اختير عضوًا عاملًا فيه ونائبًا للرئيس. وكان عضوًا في مجمع اللغة الأردبي أيضًا. كتب مقالات متنوعة باللغة العربية نُشرت في خلال ثلاثة عقود. وقبيل وفاته (٢) المنتخب من أعلام الفكر ص٥٧٩، معجم الشعراء

من الشعر الحاهلي ٥/ ١٧٩، معجم المؤلفين العراقيين ٣/

ضعف بصره وقل سمعه حتى لم يعد قادرًا على الكتابة.

وله مؤلفات عديدة، منها بالعربية:

البتوشي (دراسة عن حياة الملا عبدالله البيتوشي)، تاريخ الإمارة الافراسيابية أو حلقة مفقودة من تأريخ البصرة، حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم (بالكردية)، الشيخ معروف النودهي البرزنجي، فلسفة بعض المسائل الإسلامية (بالكردية)، كنز اللسن: المكنوز فيه ستة ألسن واثنا عشر فنًا/ تأليف أحمد فائز البرزنجي (تحقيق)، مقدمة المؤنثات السماعية، تفسير سبعة أجزاء من القرآن الكريم، ضروب الأمثال الكردية وشرحها، قاموس الخال (كردي - كردي شامل يقع في أجزاء ثلاثة). وله تفسير بالكردية. وكتب أحرى له إسلامية وتاريخية وقواميس، وفصول من تفسير القرآن الكريم نشره في الجلات الكردية<sup>(۱)</sup>.

#### محمد علي خزبك (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۵م)

كاتب ومحرر صحفى.

من مصر. نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. نشر قصصًا ومقالات متفرقة في الصحف. توفي يوم الثلاثاء ١٨ رجب، ٢٣ آب (أغسطس).

وقفت على عناوين تحمل هذا الاسم، وهي: الجيران الطيبون/ إليزابيت أوج (ترجمة)، دراسات للقومية العربية، نساء في القرية (قصص)، ابن الشعب.

(۱) المجمعيون في العراق ص ١٠، تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية/ محسن جومرد ص ١٠، موسوعة أعلام العراق ٢/ ٢٠، معجم المؤلفين العراقيين ٣/ ١٦٦، أعلام المعاقيين العراقيين ٢/ ١٦٦، أعلام المحمع العلمي العراقي ص ١١، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٤/ ١٦٤.

#### محمد علي الخفاجي (١٣٦٣ - ١٤٣٤هـ = ١٩٤٣ - ٢٠١٢م) شاعر مدرّس.



من مواليد كربلاء. أُجيز من كلية التربية بجامعة بغداد، مارس التدريس للمرحلة الثانوية، ونظم الشعر وهو طالب، وشجعته نازك الملائكة وهو في المرحلة الجامعية، ومعظم شعره عاطفي، وكأن مسرحياته يلقُها هاجس التشيع، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق بقي على وظيفة التدريس مع رئاسة تحرير مجلة (المورد). توفي يوم الاثنين ٤ صفر، ١٧ كانون الأول.

ومما طبع له من كتب: الشيعة.

ودواوينه: شباب وسراب، شفتاك لي، لو ينطق النابالم، مهرًا لعينيها، أنا وهواك خلف الباب، لم يأت أمس سأقابله الليلة، حتى إذا وجعني الصمت، البقاء في البياض أبدًا، الهامش يتقدَّم.

وله مسرحية شعرية عن الحسين رضي الله عنه بعنوان: ثانية يجيء الحسين.

وله مسرحيات أخرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

**محمد علي داود** (١٣٦٥ – ١٤١٩هـ = ١٩٤٥ – ١٩٩٨م) أديب إسلامي.

(۲) موسوعة أعلام العراق ۲۱۱/۲، معجم المؤلفين العراقيين ۲۱۳/۳، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲٤٤/۷، آخر لقاء معه في موقع النور ۲۰۱۲/۱۲/۲۲م.



أستاذ بجامعتي الأزهر والإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو رابطة الأدب الإسلامي ومن كتّاب مجلتها. مات في ٢١ محرم الموافق ٧ أيار (مايو).

من مؤلفاته: اتجاهات فنية في شعر النابغة الذبياني، الشكل والمضمون في شعر الشيخ إبراهيم بديوي، المفاحر العربية بين مذهبين، الشاعر هاشم الرفاعى: اغتراب وألم.

وذكرت له أربعة كتب (تحت الطبع)، هي: الاتجاهات الفنية في شعر إيليا أبي ماضي (رسالته في الدكتوراه)، تشنيف السمع بانسكاب الدمع للصفدي (تحقيق)، النقد الأدبى، دراسات نقدية في أدبنا المعاصر (").

محمد بن علي دبُّوز (۱۳۳۷ – ۱۹۰۸ = ۱۹۱۸ – ۱۹۸۱م) أديب باحث، مؤرِّخ إسلامي.



ولد في بريان بالمزاب في الجزائر، استظهر القرآن الكريم، توجّه إلى تونس ودرس في جامع الزيتونة وفي معهد ابن خلدون، ومنها إلى القاهرة سيرًا على الأقدام، متنكرًا

(٣) الأدب الإسلامي ع ١٨ (١٤١٩هـ) ص١١٠.

مخاطرًا بنفسه باختراقه أحد أكبر جبهات القتال في الحرب العالمية الثانية، في مدة (٢٩) يومًا، عاد ودرَّس في معهد الحياة بتيفرار، وطوَّر برامج الدراسة فيه، وكان مثالًا للحزم والحدّ، خطيبًا مصقعًا، محافظًا على الشخصية الإسلامية. وكان من أوائل الخريجين الجامعيين في الجزائر، وأول كاتب جزائري نشر كتابًا باللغة العربية بعد الاستقلال، وترك مكتبة غنية بالوثائق المصوّرة والمسجلة، وحافلة بأمهات الكتب. وقد تصدَّى للتأليف في التاريخ الإسلامي والجزائري، جامعًا مادتها من المكتبات، ومن أفواه العلماء بصفة خاصة، وقد قام بجولات عبر الوطن وخارجه لهذا الغرض. توفي في مسقط رأسه مساء يوم ١٦ محرم، ۱۳ نوفمبر.

محمد علي دبوز (خطه)

وكتب فيه: الشيخ محمد علي دبوز والمنهج الإسلامي لكتابة التاريخ/ محمد ناصر. ومن مؤلفاته: تاريخ المغرب الكبير (٣ مج)، أعلام الإصلاح في الجزائر (٥ ج)، النهضة الجزائرية الحديثة وثورتما المباركة (٣ ج).

وله عدة تآليف مخطوطة، في التاريخ والأدب والنقد والتربية، منها: تاريخ الدولة العثمانية. وعدة مسرحيات تاريخية

واجتماعية، ومقالات عديدة(١).

محمد علي الدلاعي (١٣٤٥ - ١٤٣٢هـ = ١٩٢٧ - ٢٠١١م) مقرئ حافظ.



ولادته في معتمدية جومين بولاية بنزرت في تونس. تلقّي علومه على يدي شيوخ أجلاء من جامع الزيتونة، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بالسند، وجوّده، وأخذ عن المقرئ عثمان العياري القراءات السبع رواية، وعن الشيخ عبدالرحمن حليف دراية، والعشر عن الشيخ على التريكي، وفي الأزهر عن المقرئ عبدالفتاح القاضي، وحصَّل الشهادة العالمية (التخصص) من الزيتونة. ألقى دروسًا في القراءات بجامع الزيتونة ثلاث سنوات، ودروسًا في التجويد بجامع بلال، وأمَّ المصلين في صلاة التراويح بجامع الحجّامين، وعمل في الدار التونسية للنشر عشرين عامًا، مصححًا للمصاحف والكتب، منها تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، الشريفة، وعدَّ شيخ المصححين بتونس، فقد أشرف على تصحيح ومراجعة أكثر من (٢٠) مصحفًا بتونس وخارجها. وكان خبيرًا بأصول الرسم القرآني التوقيفي، ونقطه وشكله، عالما برواياته العشر، مرجعًا فيه، ويقصد به، واستفاد منه جمع من الطلبة. عضوًا في لجان التحكيم

(۱) معجم أعلام الإباضية ۲/ ۳۸۷، مفكرون وأدباء من خلال آثارهم ص۲۶۷، موقع الشبكة المزايية (استفيد منه في جمادى الآخرة ٤٣١ ١هـ)، الفيصل ع ٥٨ (ربيع الآخر ١٤٠٢هـ). وصورته من منتذيات فوج الآفاق الكشفي.

للمسابقات القرآنية المحلية والوطنية والدولية، وهو الذي راجع مصحف شريف برواية الإمام حفص الذي خطّه زهير باشا مملوك، وصدر عام ١٤٠٣هـ بتونس. وقد لازم الإرشاد والتوجيه للمعتمرين والحجاج طوال سنواته الأخيرة. واقتنى كتب القراءات والرسم القرآني خاصة، وترك مكتبة حافلة بالمخطوطات والمطبوعات والنوادر. توفي يوم الجمعة ٥ رمضان، ٤ أغسطس(٢).

**محمد علي الرَّبَادي** (١٣٥٥ – ١٤١٤ه = ١٩٣٦ – ١٩٩٣م) تربوي وإعلامي وطني.



من مواليد مدينة إب باليمن. تتلمذ على عدد من العلماء، وعمل لحامًا، وتاجر حبوب، وسُجن في صنعاء مرتين. كان ذا ثقافة موسوعية، ولكن متأثرًا بأفكار المعتزلة، ولم يكن ينتمي إلى حزب. عمل نائبًا لوزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس مصلحة الإذاعة، عضو بمحلس النواب، رئيس اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين. وكان خطيبًا بارعًا، ذا منزع صوفي، وقومي، فقد شارك في مظاهرات مناصرة لبعض التكتلات القومية، وسُجن مناصرة لبعض التكتلات القومية، وسُجن بسبب ذلك، كما وقف إلى جانب الثورة الجمهورية، وخطب في الجامع الكبير بإب، وعُرف بصراحته وجرأته، وتناقل الناس

(٢) موقع الإسلام في تونس ٢٠١١/١٢/٧م، وما كتبه تلميذه فتحي العبيدي في (ملتقى أهل التفسير) ٧/ ١٤٣٤/٩هـ.

شعارات ثورية له، مثل قوله: لا حرمة لثراء غير مشروع. مات في ١٦ محرم، ٥ تموز (يوليو).

صدر فيه كتاب: الربادي الشجرة الطيبة(١).

#### محمد علي رجائي (١٣٥٢ - ١٤٠١ه = ١٩٣٣ - ١٩٨١م) رئيس إيران.



ولد في قزوين بإيران. انضمً إلى سلاح الجوّ الإيراني، وإلى حركة «نحضة التحرير» التي كان يتزعمها مهدي بازركان، ونشط في منظمة «مجاهدي خلق» اليسارية! اعتقلته السافاك وعذبته. التحق بحزب الجمهورية الإسلامية برئاسة الخميني، وبعد سقوط الشاه عين وزيرًا للتربية، ونائبًا عن مدينة طهران في حزب الجمهورية الإسلامية، ورئيسًا للوزراء، فوزيرًا للخارجية، ثم رئيسًا لمدة شهر (٢ أغسطس – ٣٠ أغسطس علمه مروع بمبنى عمد حواد باهونار في ٣٠ شوال، ٣٠ آب محمد حواد باهونار في ٣٠ شوال، ٣٠ آب (أغسطس) (٢).

#### محمد علي رزق الخفاجي (۰۰۰ – ۱٤۱٥ = ۰۰۰ – ۱۹۹۰م)

أديب وناقد بلاغي.

من مصر. حاصل على الدكتوراه من

(۱) اليمن في ١٠٠ عام ص٣١٨، موقع اليمني الأمريكي (١) اليمن في ١٠٠ عام ص٣١٨، موقع البلدان (١٤٣١هـ)، والقبائل اليمنية ١/ ٦٦٨، موقع اللواء الأخضر (١٤٤١هـ). (٢) دليل الشخصيات الإيرانية المعاصرة ص٢٤، موسوعة أشهر الاغتيالات السياسية في العالم ص٢١٩، العنف السياسي في العالم ١/ ٢٠٠٠، الموسوعة الحرة الحرة .

قسم اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام ١٣٩٩ه، ثم كان أستاذ الأدب والنقد والبلاغة، ورئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة أسيوط.

من مؤلفاته: مفاهيم النقد والبلاغة عند الجاحظ (ماجستير، جامعة القاهرة، ١٣٩٠ه)، جنى الجناس/ السيوطي (تحقيق وشرح)، معيار النظار في علوم الشعار/ عبدالوهاب الزنجاني (تحقيق وشرح)، علم الفصاحة العربية: مقدمة في النظرية والتطبيق (أصله رسالة دكتوراه وكانت بعنوان: مفاهيم الفصاحة العربية)، ظاهرة اللابتذال في اللغة والنقد.

#### محمد علي رضا ۱٤٠٢ – ۱۹۸۲ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۲م)

محرر صحفي وزير.



من جدَّة. درس في السعودية والهند، وأجاد الإنجليزية بطلاقة، وكان أول وزير للتجارة، وعيِّن سفيرًا في القاهرة ثم باريس، حرَّر في جريدة «صوت الحجاز»، ثم رأس تحريرها من العدد ٩٥ (٢٧/١٠/٢٧ حتى شهر صفر ١٣٥٤، ومات في شهر ذي القعدة، أغسطس(٣).

#### محمد علي رضا الجاسم (۱۳۶۶ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۷۹م)

باحث اقتصادي.

من بغداد. كتب في الأحوال الاقتصادية

(٣) معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٤١٢.

والصيرفة.

من كتبه المطبوعة: مقدمة اقتصاديات المملكة العربية السعودية، دراسات في الاقتصاد السعودي، اقتصاديات التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، الاقتصاد الدولي، القواعد الأساسية للاقتصاد الدولي: التبادل، الائتمان والصيرفة في العراق القديم(1).

### محمد علي رفعت (۱۹۸۰ معد ۱۹۸۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي الروق (۱۳٤٧ - ۱٤۲۰هـ = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد علي أبو ريان (١٣٣٩ – ١٩٢١هـ؟ = ١٩٢٠ – ١٩٩٦م؟) باحث فلسفي مصنّف.

من مصر. حصل على شهادة الماجستير من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام ١٣٦٩هـ وعلى دبلوم من معهد العلوم الاجتماعية، ودكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون بباريس عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م). درَّس في جامعة الإسكندرية، وفي الجامعة الليبية ببنغازي. وكان أستاذ الفلسفة وتاريخها، وأستاذ الفلسفة الإسلامية، ومدير مركز التراث القومى والمحفوظات في جامعة الإسكندرية. في كتاب السهروردي الذي حققه أبدى تحفظه من أقوال العلماء في تكفيره. كتبه: أسس المنطق الصوري ومشكلاته (مع محمد على عبدالمعطى محمد)، أسلمة المعرفة: العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسلامية، تاريخ الفكر (٤) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٧/ ٢٤٠. والكتاب الأخير ورد عليه اسم «محمد على حاسم» فلعله القصود

الفلسفى في الإسلام: المقدمات - علم الكلام - الفلسفة الإسلامية، الحركة الصوفية في الإسلام، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، اللمحات في الحقائق/ للسهروردي المقتول (تحقيق)، المسائل في الطبّ للمتعلمين/ حنين بن إسحاق (تحقیق مع مرسی محمد عرب وجلال محمد موسى)، هياكل النور/ للسهروردي المقتول (تحقيق)، أصول الفلسفة الإشراقية، الفلسفة الإسلامية: شخصياتها ومذاهبها، الفلسفة ومباحثها، أبو العلا عفيفي: حياته وآثاره الفلسفية، مذهب أبي البركات البغدادي في الفلسفة (قد يكون بغير هذا العنوان)، الإسلام في مواجهة الفكر العربي المعاصر، المدخل الإسلامي للأيديولوجية العربية. وكتب أحرى مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



#### محمد على بن زين العابدين الحبيب آبادي

(A.71 - TPT1a = .PA1 - TVP1a)

عالم أديب ومؤرخ شيعي.

ولد في حبيب آباد بأصفهان. أخذ العلوم الشرعية عن علمائها. تضلع من التاريخ والأنساب والتراجم، وكان مدرسًا للأدب في مدرسة كاسه كران. وله نظم بالفارسية. مات في ٢٣ رجب.

طُبع له: مكارم الآثار في أحوال رجال دولة قاجار (٦ مج)، حاشية تذكرة القبور

(١) ينظر كتابه: تاريخ الفكر الفلسفي: الفلسفة اليونانية،
 وله ترجمة في موسوعة أعلام العلماء ١٠/١٥.

(٢ مج)، كشف الخبية عن مقبرة الزينبية، حاشية زندگاني جهار سوقي.

والمخطوطة: فهرست مشايخ الإجازات، فهرست روضات الجنات، فهرست محالس المؤمنين، قبور العتبات المقدسة، الكشكول، لآلئ البحور في توقيعات أيام الشهور، مختصر التقاويم، مختصر التواريخ من أول الهجرة إلى سنة ١٣٢١، جعبة في المطالب المتفرقة، المقامات المعنوية في أعيان الدورة [لعلها الدولة] الفهلوية، مكمل الأفهام في ذكر الأيام (منظومة)، مختصر مكارم الآثار، رشحات سمائي في ترجمة الشيخ البهائي، الأمالي في أحوال بعض العلماء والأعيان، المقالات المبسوطة في أعيان دولة المشروطة(٢).

محمد بن علي السعوي (١٣٧٣ - ١٤٢٥ه = ١٩٥٣ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد على سلطاني = محمد على بن محمد جميل سلطاني

محمد علي سليمان خليفة أبو عشيبة ( · · · - P 7 3 1 a = · · · - \ · · ۲ a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي السنوسي (۱۳٤٢ – ۱۹۰۷ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۸۷م) شاعر أديب.



(٢) المنتخب من أعلام الفكر ص٦٤٥.

ولد في مدينة جازان بالسعودية، تعلم في مدرسة أهلية، وقرأ على والده القاضي الأديب على بن محمد السنوسي، وعلى الشيخ عقيل بن أحمد حنين مبادئ النحو والصرف والبلاغة، ثم عكف على مكتبة أبيه وقرأ كتب الأدب والتاريخ والشعر، ثم اعتمد على مطالعته الذاتية في فنون الفكر والأدب. ظهرت ميوله الأدبية في وقت مبكر، فنظم الشعر في عام ١٣٥٩ه، وغدا شاعرًا مرموقًا، وعمل مديرًا لجمارك جازان، ورئيسًا لبلديتها، ثم مديرًا لشركة الكهرباء فيها، ثم تفرّع للأدب، فكان رئيسًا لنادي جازان الأدبي. وقد نشر معظم قصائده في محلة المنهل، والأديب، والحج، والهلال، وغيرها من الجلات العربية. وتُرجمت بعض قصائده إلى اللغة الإيطالية.



محمد بن على السنوسي (خطه وتوقيعه) ومما كتب فيه وفي شعره:

محمد بن على السنوسي شاعرًا/ محمود شاكر سعيد.

الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن على السنوسى: دراسة تحليلية فنية/ مفرح إدريس أحمد سيد (أصله رسالة علمية).

شعر محمد بن على السنوسى بين التقليد والتجديد/ فوزية بنت مبارك الدوسري (رسالة ماجستير - جامعة الملك فيصل بالدمام، ١٤٢٠هـ).

أصدر كتاب: مع الشعراء: دراسات وخواطر أدبية.

كما صدر: من أحاديث السنوسي محمد بن علي جمع وتقديم عبدالعزيز بن علي الهويدي.

وله محاميع شعرية منها: الأزاهير، الأغاريد، القلائد، نفحات الجنوب، الينابيع. ثم صدرت أعماله الشعرية(١).

#### **محمد علي السيسي** (١٣٧٥ – ١٤٢٧هـ = ١٩٥٥ – ٢٠٠٦م) موظف شاعر.



ولد في قرية عليم بمركز «أبو حماد» في محافظة الشرقية بمصر. حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة الزقازيق، وعمل بالقوات المسلحة (١٢) عامًا، ثم كان موظفًا بكلية التجارة في جامعة الزقازيق. وعضوًا بنادي الأدب في مدينة بلبيس. صدرت له الدواوين التالية: شموع ودموع، كلام في الحبّ، همسات، أشواق، الأميرة العاشقة (مسرحية شعرية، لم يبين وضعها). وله من المخطوط: أحزان عربية (ديوان)، بحموعة قصصية (٢).

#### **محمد بن علي الشامي** (۱۳۳۰ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۷م) عالم زيدي تربوي.

(۱) الاثنينية ۲۰۱۲، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ۱/ ۲۰۰۰، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ۲/ ۷۰، مفكرون في السعودية ص٣٤، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ۱/ ۱۸٪، أدباء من السعودية ص٧٧، حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر ۱/ ۲۱۸، دليل الكاتب السعودي ص٠٥٠، فرجة النظر ۲/ ١٤٥٠. (۲) معجم البابطين لشعراء العربية.

مولده في هجرة المسقاة بوادي بنا، سافر إلى صنعاء فدرس على شيوخها، ثم انتقل إلى ذمار وواصل دراسته بها، ثم درَّس بالمدرسة العلمية في صنعاء وصار مديرًا لها، وعمل موظفًا في إدارة المعارف، ولما افتتحت دار العلوم العليا التحق بها مدرِّسًا فمديرًا إلى وفاته.

من تآليفه، وكلها مخطوطة: ديوان شعر، خطب الجمعة، شرح الخلاصة (عقيدة)، شرح للأزهار (في مجلدين، وصل فيه إلى باب الحج)، الصراط المستقيم في وجوب الجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، نيل الأماني في تفسير السبع المثاني ".

#### محمد بن علي الشامي (۱۳۲۰ - ۱۲۰۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۸م) أديب شاعر، ملم بالفقه وعلوم العربية.



مولده في حجانة باليمن. ولي قضاء وصاب السافل، ثم قيادة قبائل خولان للانتقام من قبائلها بسبب مشاركة على القردعي وبعض بني عمه في قتل الإمام يحيى حميد الدين. ثم عُيِّن عاملًا في شبام كوكبان، وتنقل في مناصب كثيرة، وعمل في التفتيش القضائي. توفي في ٢٢ صفر بصنعاء (٤).

#### محمد بن علي الشاهرودي (١٣٢٦ - ١٤٠٩ه = ١٩٠٨ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) أعلام المؤلفين الزيدية ص٩٥٦. (٤) هجر العلم ١/ ٣٢٧.

محمد علي شتا (۱۳۴۱ – ۱۹۲۱ هـ = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۳م) اقتصادي حزبي، محرر صحفي.



ولد بمدينة طنطا. درَّس بكليات التجارة والمعاهد التجارية العليا. سكرتير تحرير «الجريدة المسائية»، رئيس تحرير مجلة «لواء الإسلام»، ثم مجلة «الدكتور»، ثم مجلة «الغرفة التجارية»، ثم صحف دار التعاون، ثم جريدة وفد الدلتا. عضو الهيئة العليا للوفد، رئيس حزب الوفد بمحافظة الغربية، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. توفي أوائل شهر ربيع الأول، الموافق لأوائل شهر أيار (مايو).

له العديد من الكتب العلمية والبحوث الاقتصادية. من مؤلفاته التي وقفت عليها: حكومة ومعارضة وجهًا لوجه: مجموعة مقالات سياسية (٥).

#### محمد بن علي شرارة (۱۳۲٤ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۹م) شاعر وكاتب يساري.



ولد في بنت جبيل بلبنان. هاجر إلى

(٥) وترجمته منه، الأهرام ٨/٥/٨م، الشرق الأوسط
 ١٧ مايو ٢٠٠٣م. ويبدو أنه غير «محمد علي محمد شتا»
 أستاذ في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

النحف وهو في الرابعة عشرة من عمره، وتلقَّى العلم هناك. وكان ملمًا بالعلوم اللغوية والفقهية. درَّس في ثانويات العراق، نشر قصائده ومقالاته في بغداد وبيروت. أقام في بيته بحلسًا أدبيًا مميزًا حضره حسين مروة [الشيوعي] وآخرون. فصل من وظيفته وسُجن فترة لنزعته اليسارية. رحل إلى الصين ولبنان، وعاد إلى بغداد متفرغًا للتأليف والبحث. مات ببغداد يوم الأربعاء للتأليف والبحث. مات ببغداد يوم الأربعاء

من آثاره، وهي مخطوطة: المتنبي ورحلة العذاب (طبع)، نساء ومواقف، مع العرب في امتحان البطولة والأخلاق، شفق الفجر (ديوان شعر)، نهلات طائر، نظرات في تراثنا القومي (تحقيق حياة شرارة). وله تراجم عديدة نشر قسمًا منها في الجرائد النجفية (۱).

#### محمد بن علي الشرفي (١٣٢٠ - ١٤٠٠ هـ = ١٩٠٢ - ١٩٨٠م)

عالم زيدي، فقيه محدث.

مولده في بني مديخة ببلاد الشرف في اليمن، هاجر إلى مدينة صنعاء، وقرأ بمسجد الفليحي والجامع الكبير على عدَّة شيوخ، منهم القاضي حسين بن علي المغربي، وحسين بن محمد أبو طالب، والقاضي عبدلله بن عبدالكريم الجرافي، وعكف على التَّدريس في المدرسة العلمية بعد فتحها سنة ١٣٤٤ه، وبقي على التَّدريس والتأليف بعد قيام الثورة، وأجازه عشرات العلماء المشاهير، عدَّدهم في عشرات العلماء المشاهير، عدَّدهم في كتابه "دليل الأثبات على إثبات ما حوته الفهارس والأماليات".

(۱) موسوعة أعلام العراق ۲ / ۲۰۸ (ووفاته هنا ۱۹۷۳م)، موسوعة الأدباء والشعراء العرب حـ۲، (ووفاته هنا ۱۹۷۵م)، المنتخب من أعلام الفكر والأدب صـ٥٦ (وسنة وفاته هنا كما أثبته، وهي كما ذكرت في «نظرات في تراثنا القومي»، أدباء السجون صـ٤٦، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين

.190/

(٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص٠٥٠، معجم المعاجم ٣/ ١٠ (ووفاته فيه ٢٠١هـ).

ومن تصانيفه: تخريج البرق اللموع في أحاديث الأماليات والجموع (خ)، شرح على كتاب الخصائص للنَّسائي (خ)، المناص إلى الإخلاص في تقييد الأحاديث المطلقة (خ)، حديقة الإرشاد والبيان لما دار في تحفة الإخوان: حاشية على (تحفة الإخوان في تحريم الألحان) لمحمد بن قاسم الوجيه (خ)، الاستئناس بحديث ابن عباس في رخصة الجمع تخفيفًا على الناس (خ)، الاسترشاد إلى جواز القتل بنفس ذنب الفساد الموازي لقتل العباد (خ)، الاستظهار على لزوم الحلباب ووجوب الخمار على غير القواعد والأرحام والصغار، الاستظهار على على تخصيص بعض الأثمة الأطهار في خطب العيد والجمع في بعض الأقطار،

الانتقاد على من أخذ بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد (ردَّ عليه من عشرين وجهًا)، الإيناس لمن يقول بتثليث مسح الرأس، بحث في تعريب المفردات الطبية لقانون ابن سينا، بحث في منع جواز كتابة شيء من القرآن على الأكفان، بحث في الأخلاق الشرعية المأخوذة من الكتاب

والسنة. وله غير هذا الكثير مما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد بن علي الشرياني (١٣٤٧ – ١٤١٨ه = ١٩٢٨ – ١٩٩٧م) قاض فقيه إباضي شاعر.

ولد في المحلة الخضراء من أعمال بهلا في سلطنة عُمان. حدَّ في طلب العلم وتعلم الفقه والنحو، واختلف إلى علماء نزوى، كما لازم الخليلي، فكان كاتبه وقارئه الخاص، وتولَّى القضاء في عدة ولايات. توفي في اليوم الثاني من شعبان، ٣ ديسمبر. له كتب، طبع أولها وثانيها، وسائرها

مخطوط، وهي: غادٍ ورائح في الأدب

والحكم والنصائح، مرآة الزمان في حياة

#### ينالئيا بوالنيب

أعلَّمْ صنه الطب المنزيا فليمد تذوب خوي وفالت وظامت النبي المصطفيما الحيث المخيال من بينا دع ديا من وليتراز ولو الإ

فقالىجىت مَن موت خى في فقلت الشوق ( غلم خاوج

تعاطبينا كؤسالودصرغا

جنيئاالورد والتناح غضسا فهني القرط موق الورد هـ نا

ولمنشعرسو٤١نا وجد بتا

، وجز نا المنتاعي المصلا على باب السلام اغتت رحل وحرّمنا المراضع مثل موسى

ونائت الشباب فلمهببن

وانشة الهن عرقا ذكياً مدان حرانفاس صلياً مدان حرانفاس صلياً فلي المعتدد والمهاصونا في المعتدد المابق خفياً المعتدد المابق خفياً المعتدد المابق علياً وفينا المعتدد المعتدد المعتدد المعتدد والمابق علياً وعدت ودلو إمال ملياً وطياً المعتدد والمابق المعتدد والمناف المعتدد والمعتدد وال

#### محمد بن علي الشرباني (خطه)

قابوس وعُمان، رسالة نثرية (فيها حكم ونصائح)، عمارة والحظ (قصة قصيرة)، كتاب في الأروش والحراح والدماء، الإحكام في الأحكام، السرُّ المكنون بين الكاف والنون، قصائد لو جُمعت لحاءت في محلد(٣).

(۲) معجم شعراء الإباضية ص٣٤٤، معجم البابطين للشعراء العرب ٣٤١/٤.

#### **محمد علي الشناوي** (۱۳٤٧ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۰م) إعلامي أديب.

ولد في منشية يوسف بمحافظة الدقهلية، درس في معهد الزقازيق الديني، وتخرَّج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في التربية من جامعة عين شمس، ثم درَّس، وانتقل إلى الشبكات الإذاعية: إذاعة الشعب، وإذاعة الشبكات الإذاعية: إذاعة الشعب، وإذاعة الإسكندرية، وشبكة المحليات. ثم كان الكريم حتى تقاعده، كما عمل مستشارًا ولكريم حتى تقاعده، كما عمل مستشارًا إعلاميًا للرئيس حسني مبارك عندما كان نائبًا للسادات. ودرَّس الأدب العربي في أقسام الإعلام بالجامعات المصرية.

له قصائد منشورة ومخطوطة، ومسرحيات شعرية قدمت على خشبة المسرح، منها: الشبك، حراس الحياة، أحلام الفرسان، اللحن المقاتل، أستاذ كالون، جلاجلا. ومسلسل شعري بعنوان: أسماء الله الحسنى (أذيع عبر إذاعة القاهرة). إضافة إلى مقالات، وعدد كبير من البرامج الإذاعية، وأعمال درامية (إذاعية وتلفزيونية)(۱).

#### **محمد علي الشناوي** (١٣٣٦ - ١٤٢٨ ه = ١٩١٨ - ٢٠٠٧م) ضابط طيار داعية.



من مواليد المطرية بالدقهلية، مضت به الحياة حتى أصبح ضابطًا في سلاح الطيران،

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولكن بما أنه كان واحدًا من جماعة الإحوان المسلمين فقد وجّهت إليه الحكومة تهمة تجهيز طائرة ملغمة لقتل جمال عبدالناصر زورًا وبمتانًا، في عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م)، وحُكم عليه من قبل ما أسموه بمحكمة الشعب بالإعدام، الذي خفِّف إلى السجن المؤبِّد. وكان وهو في السجن يحسن استقبال إخوانه الجدد، ويحثهم على الصبر ويبشرهم بالنصر، وكان حريصًا على الدعوة الفردية مع كلِّ من يقابلهم، وعُيِّن مسؤولًا عن كهرباء السجن، فقام بعمل مخبأ سري في كل زنزانة به توصيلة للكهرباء، في كل الزنازين! وأُفرج عنه بعد (١٩) عامًا، وظلَّ يعمل في صفوف الإخوان، واعتقل مرة أخرى عام ١٤٠٢هـ لمدة شهر، وعمل مديرًا عامًا للإنتاج بمصانع الشريف للبلاستيك، حتى توفي يوم الأحد ٢٢

#### محمد بن علي الشَّهاري (۱۳۵۲ – ۱۶۲۱هـ؟ = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۰م) دبلوماسي سياسي ومؤرِّخ وطني.

صفر، ۱۱ مارس(۲).

ولد في كُعيدنة بمحافظة حجة في اليمن، حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ليبزغ بألمانيا، عمل مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، ثم سفيرًا في بغداد، وأقام هناك مدة لاجئًا سياسيًا، ثم كان سفيرًا في مناك مدة لاجئًا سياسيًا، ثم كان سفيرًا في منذ عام ١٤١١ه مستشارًا لرئيس الوزراء. وله كتب عديدة، منها: الثورة والديمقراطية والوحدة اليمنية، حدل حول الثورة والوحدة اليمنية ودور عبدالله باذيب، طريق الثورة اليمنية، عبدالناصر وثورة اليمن، كيف المنامع التوسعية السعودية في اليمن، نظرة في بعض قضايا الثورة اليمنية، اليمن: الثورة في المنا، خول في الخنوب والانتكاسة في الشمال، حول

الوحدة اليمنية والانتهازية اليسارية والحزب الاشتراكي اليمني، مساجلات حول حركة الأحرار اليمنيين.

وعنوان أطروحته في الدكتوراه: النضال من أجل إقامة دولة يمانية موحدة مستقلة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى عام ١٩٣٤م(٣).

#### محمد علي شيلهافي (۱۳۳۱ – ۱۶۲۹هـ = ۱۹۱۷ – ۲۰۰۸م)

عميد مسلمي التشيك. اسمه السابق بريميسل شيلهافي.



ولد بإحدى قرى مدينة تربيتش، التابعة الإقليم مورافيا، فيما كان يُعرف سابقًا بالإمبراطورية النمساوية الجحرية. شاهد في مكتبة ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة التشيكية، فاهتم بما واشتراها، وكان يهتم بعلم الأحياء والتفكر بالخالق والمخلوقات. ثم اتصل بالجماعة الإسلامية في تشيكوسلوفاكيا وأسلم وعمره (٢٠) عامًا، ورشحته الجماعة للدراسة في الأزهر، فكان أول طالب تشيكي يدرس الإسلام، لكنه لم يكمل دراسته، فقد احتلت ألمانيا بلده، ثم لم تسمح له بالعودة، فدرس في جماعة مدينة برنو. درَّس الأحياء في مدينة تربيتش، ورغم قسوة الحكم الشيوعي إلا أنه حرص على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي في حياته الخاصة، فصنع في بيته محرابًا، وفرشه بسجادات الصلاة. وكان

(٣) موسوعة الألقاب اليمنية ٣/ ٤٢٣ مع إضافات.

(٢) موقع إخوان ويكي (رجب ١٤٣٣هـ).

على اتصال بمسلمي التشيك،

وتنظيم اللقاءات معهم، ودُعى لمؤتمر إسلامي بالنمسا، ومن هناك توجه إلى الحجاز ليؤدي فريضة الحج، فكان ثابي مسلم تشيكي يؤديها بعد الحاج بوهدان بريكسيوس، وبعد انتهاء الحقبة الشيوعية عام ١٤١٠هـ (١٩٩٠م) بادر إلى المطالبة بالاعتراف بالإسلام دينًا، فأحيا الجماعة الإسلامية، وأصدر محلة «الصوت» الناطقة باسمها، ثم انعقد في العاصمة براغ الجلس التأسيسي للاتحاد الإسلامي، وانتخب رئيسًا له. ويعتبر المترجم له سجلًا لتاريخ الوجود الإسلامي بالبلاد، حتى يقال له "أرشيف الإسلام في تشيكوسلوفاكيا"، ويحتفظ بالوثائق الخاصة بذلك، وكان بروفيسورًا متواضعًا، يرفض أشكال التكريم والإطراء جزاء ما قدمه للإسلام. وكان له أثر كبير في الحصول على موافقة المحلس البلدي لبناء مسجد في برنو. وهو الذي أطلق حملة ترجمة كتب عن الإسلام، وأسهمت مراسلاته واستقبالاته إلى اعتناق الكثير للإسلام. توفي يوم الخميس ٨ ربيع الأول، ١٦ آذار، وأوصى بألَّا تحرى له أية طقوس أو مراسم غير إسلامية كما هي عند التشيك والأوروبيين، ودُفن في المقبرة الخاصة بالمسلمين، التي كان هو سبب حيازتما لهم بفضل الله(١).

محمد علي صالح (۲۰۰۰ – ۲۰۲۳ه = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي صالح التايه (١٣٣١ - ١٤٠٩ه = ١٩١٢ - ١٩٨٩م) أديب ومناضل وطني.



ولد في مدينة طولكرم، درس الثانوية في الكلية الإسلامية بالقدس، ثم عمل معلمًا، وتحوَّل إلى الميدان الصحفي، فعمل رئيسًا لتحرير جريدة «صدى العرب» بعمَّان، لكنه أبعد إلى فلسطين لمقالاته النقدية الجريئة، فعاد إلى حيفًا ليعمل في حقل التعليم، وأنشأ «مدرسة الاستقلال» الخاصة، وكان عضوًا مؤسّسًا في حزب الاستقلال الفلسطيني، ومن قادة ثورة ١٩٣٦م المقاومة للاحتلال، ورئيسًا لاتحاد الطلاب العرب، وقد عيِّن وزيرًا للمعارف في حكومة عموم فلسطين (١٩٤٨م) ولكنها لم تستمر. وكان على اتصال وثيق بالصحافة وحركات الجهاد، وخاصة حركة الشيخ عز الدين القسمام، فاعتقلته السلطات البريطانية وسجنته ستة أعوام، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في طولكرم، ومنها نفته إلى غزة، وعمل هناك في إحياء الحركات العمالية، وبعد النكبة عمل في التدريس بالرياض، ثم عاد إلى طولكرم. وكان صديقًا لعبدالكريم الكرمي (أبو سلمى) وإبراهيم طوقان. وكتب العديد من القصائد الوطنية والثورية ولكنها لم تُحمع في ديوان. وله سلسلة مقالات يومية بعنوان: حديث إلى الشباب، إضافة إلى مقالات في صحف فلسطينية وعربية<sup>(٢)</sup>.

محمد بن علي أبو طالب (١٣٥٢ - ١٤٢٢ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠١م) أستاذ جامعي لغوي مترجم.



من الأشراف الأدارسة، من فاس. حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية وأخرى في التربية وطرق التدريس من أمريكا، ودرَّس هناك مدة، عاد ودرَّس وحضَّر رسالة ماجستير حول خصوصيات اللهجات الأمريكية في أعمال الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين، وبعد حصوله على شهادتها درَّس في كلية الآداب بفاس والرباط مع تكليفه بمهمات، وعمل مترجمًا بالديوان الملكي، وكان عضوًا في كثير من وفود المغرب السياسية والثقافية، وأستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات الغربية والإسلامية، وشارك في ندوات ومؤتمرات، وكان نشيطًا في الجمعيات الثقافية، وقد عمل أمينًا لجمعية المائدة المستديرة المغربية الثقافية، وخصَّص سنوات طويلة من حياته في البحث عن صعوبات ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوربية. مات بالرباط يوم ۲۸ شعبان ۲۰ نوفمبر.

أصدر كتابًا بالإنجليزية عنوانه: همسات غضب، يضمُّ قصائده التي نظمها بتلك اللغة. وترجم كتابين إلى الإنجليزية، والدستور المغربي، وقصة قصيرة. ونشر أكثر من ٤١ دراسة باللغة العربية، و٥٤ بالإنجليزية، و٤ دراسات بالألمانية(٣).

 <sup>(</sup>١) موقع الألوكة ٢٠٠٨/٤/١٠م. وصورته من موقع شبكة
 رمضان (١٤٣١ه).

 <sup>(</sup>۲) شعراء فلسطين في القرن العشرين ص٥٥٤، عالم الكتب (رجب ١٤١٠هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية، موسوعة أعلام فلسطين ٧/ ١٩٩٠.

محمد علي بن الطاهر الأنصاري (١٣١٦ – ١٤١٥ه = ١٨٩٨ – ١٩٩٤م) ائد بجاهد.



أمير العرب والطوارق في صحراء أزواد بمالي، الذي منع شعبه من المشاركة في الحرب العالمية الثانية بجانب فرنسا، الأمر الذي جعلها تبعده إلى الخارج بدعوى أنه المحرض الرئيسي للقبائل عام ١٣٦٩هـ (١٩٤٨م)، فقام بزيارة السعودية ولقي فيها الحفاوة والتكريم، ثم ذهب إلى ليبيا، وكان يعارض حكومة مالي بعد الاستقلال، وقامت إلحدى الدول العربية الإفريقية بتسليمه إلى الرئيس المالي الاشتراكي موديبو كتيا عام الرئيس المالي الاشتراكي موديبو كتيا عام أطلق سراحه، فذهب إلى المغرب، فأقام فيه حتى توفي في الأول من شهر صفر بمدينة الرباط(۱).

**محمد علي الطعمي** (۱۳۳۹ – ۱۶۰۸ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۸م) عالم متصوف، فقيه مفسِّر أديب.



(۱) الصراع بين الثقافتين الإسلامية والغربية في مالي/ عمر بن طاهر بن محمد الأنصاري (رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض، ١٤٢١هـ)، ص١٦٥٠. وصورته من موقع منظمة شباب الطوارق من أجل العدالة والتنمية.

ولد بقرية طعمة من أعمال مركز البداري في أسيوط. التحق بكلية أصول الدين في الأزهر، وحصل على العالمية سنة ١٣٧٣هـ. عُيِّن واعظًا، ثم مفتشًا عامًا للوعظ، وعُهد إليه بتحرير مجلة «نور الإسلام»، فظلً زهاء عشر سنين مديرًا لتحريرها. وأصدر مجلة «النهار» عندما كان طالبًا جامعيًا. اختير عضوًا في لجنة الفتوى بالأزهر، وعضوًا بلجنة المصالحات وتقليم الديات في محافظة أسيوط. واختاره الأزهر مبعوثًا رسميًا لعدة أقطار إسلامية. كتب في مجلات إسلامية عديدة، وكان من المتصوفة الملامتية.

وتآليفه هي: سيرة سلمان الفارسي، طبقات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة زين العابدين بن علي بن الحسين بن أبي طالب، في الخطب المنبرية، أبطال من العرب، في ظلال الإسلام، ديوان شعر، الزوجات الخمس (رواية). وبعض ما ذكر له مخطوط (۲).

محمد علي الطنطاوي = علي بن مصطفى الطنطاوي

محمد علي بن طه الدرَّة (١٣٤٤ – ١٤٢٨هـ = ١٩٢٦ – ٢٠٠٧م) نحوي مفسِّر.



من مواليد قرية تل ذهب، التي تشكل (٢) النور الأبمر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر ص١١٩٠٠

الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٢، معجم البابطين لشعراء العربية.

مع قرى أخرى ما يسمَّى (الحُولة)، تابعة لمحافظة حمص. ينتسب إلى قبيلة الصبيحات. ودرَّة اسم جدة والده. التحق بالمعهد الشرعى بحمص، واستفاد النحو من الشيخ وصفى المسدي حتى شغف به، وأخذ دروسًا شرعية عن الشيخ طاهر الرئيس، ثم أمَّ وخطب في قرى، وانكبَّ على المطالعة وحفظ المتون، واطلع على الشروح والحواشي، نحو (١٥) عامًا، وتصدَّر في النحو خاصة، وكان يقول: من لم يعرف النحو لا يوثق بعلمه، وإياك ولحن الفقهاء. وقد درَّس المرحلة الإعدادية، وعلَّم وأرشد، ودرَّس في المسجد الكبير بحمص، ولمَّا عيِّن إمامًا في جامع العنابة تفرَّغ للعلم، ودرَّس (مغني اللبيب)، وتفرَّغ للتأليف وخاصة إعراب القرآن الكريم، الذي عرَّبه كاملًا، وساعده في التأليف والمراجعة محيى الدين الدرويش. وكان ليِّن الجانب متواضعًا، ذا همَّة وورع، صادعًا بالحق، بعيدًا عن طلب الشهرة، كثير الإنفاق في طرق المعروف، لا ينقطع عن الدرس مهما كانت الظروف. توفي يوم الأربعاء ٢٥ ذي القعدة، ٤ كانون الأول.

من مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة: فتح ربّ البرية في إعراب شواهد جامع الدروس العربية للغلاييني (٢ مج)، فتح القريب في إعراب شواهد مغني اللبيب لابن هشام (٤ مج)، قواعد اللغة العربية، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال (٥ مج)، فتح الوهاب في القواعد والإعراب، فتح الكريم الواسع إعراب شواهد جمع فتح الكريم الواسع إعراب شواهد جمع الجوامع للسيوطي رحمه الله، رسالة صغيرة في الحج والحجاج في هذا الزمن، تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه (١٠ مج)(٣).

 <sup>(</sup>٣) الموقع الشخصي للشيخ محمود الدالاتي (رجب ١٣٢هـ)، وما كتبه صهيب يوسف في موقع الألوكة بتاريخ
 ١٤٢٨/١٢/٧

#### محمد علي عبدالرحمن وفا (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد علي عبدالرحيم (۱۳۲۲ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۱م)

رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. ولد في «المكس»، ثم انتقلت الأسرة إلى «وادي القمر». تخرَّج في مدرسة المعلمين بالإسكندرية، وتنقل بين مدن وقرى عديدة مدرسًا وموجهًا. أسَّس جمعية إخوان الحج بالإسكندرية، تعرف على مؤسِّس أنصار السنة المحمدية محمد حامد الفقى سنة ١٣٦٨ه في إحدى رحلاته إلى الحج، وعلماء سلفيين آخرين. دعاه مفتي السعودية آنذاك محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتأسيس معاهد وكليات ومدارس دينية، فشارك العلماء في ذلك، ودرَّس في المسجد الحرام مع الشيخ عبدالرزاق عفيفي. تنازل له الشيخ محمد عبدالجيد الشافعي عن رئاسة الجماعة عام ١٣٩٥ه، فتقلد هذه المسؤولية حتى وفاته (١٥) عامًا. كتب في معلة (التوحيد) محررًا ومفتيًا، ونشر العقيدة السلفية، ووضع مناهج، وألقى محاضرات، وشارك في مؤتمرات، وكان حاذقًا في مادة الجغرافيا وتقويم البلدان. انتقل عام ٤٠٤ هـ إلى «الدخيلة» غرب الإسكندرية، وابتني بها مسجد التوحيد توفي صباح السبت ٢٨ صفر، ۸ سبتمبر.



محمد علي عبدالرحيم رأس جماعة أنصار السنة المحمدية

من تصانيفه: الأخلاق المحمدية (٢ مج)، الوصية الشرعية، الخط العربي (دراسي، مع آخرين)، مختصر تاريخ أدب اللغة العربية (دراسي، مع عبدالرحمن الوكيل)، المبسط في إنتاج العالم ومشكلاته الاقتصادية (مدرسي، مع آخرين)، المبسط في تقويم البلدان (مدرسي)(۱).

محمد علي بن عبدالواحد مغربي (۱۳۳۳ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۹۲م) أديب ومحرر صحفي مؤرخ.



من جدة. تعلم بمدرسة الفلاح.

اتجه إلى العمل الحكومي فعمل في عدة وظائف، منها إدارة بريد جدة، ثم شركة القناعة للسيارات (أهلية)، ومديرًا لمكتب محمد سرور الصبان بمكة المكرمة. ثم تفرغ لأعماله الخاصة. تولَّى رئاسة تحرير «صوت الحجاز» نحو شهرين، وعمل رئيسًا لمجلس إدارة مصحف مكة المكرمة، ومن أساتذته

(۱) جماعة أنصار السنة المحمدية وجهودها في نشر عقيدة السلف/ أحمد محمد طاهر عمر، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى، ص ٢٧٠، وباختصار مما كتبه محمود السيد في موقع جماعة أنصار السنة في مصر. وهناك أكثر من شخص بحذا الاسم الثلاثي، منهم رئيس جامعة بيروت نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، الذي توفي أواخر شهر رمضان عام ٤٢٧ه. ولم أعرف تخصصه. وبحدا الاسم يوجد متخصص في التربية الرياضية، وقد نال المجستير فيه من جامعة الإسكندرية.

وآخر باسم «محمد علي عبدالرحيم العرفي» حاصل على المكتوراه في المغافيا من جامعة الإسكندرية أيضًا. وليحذر القارئ من اختلاط بعض ما أوردته له من مؤلفات مع مؤلفات هؤلاء، إن وجدت لهم.

محمد حسن عواد (ت ۱٤٠٠هـ). وله إسهام كثير في الصحافة السعودية في مقالات له. توفي يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الآخرة، ٥ نوفمبر.

ا مقام هفت صاحبالریسی سیبی نورنیمی شیخه مخبته مدود درمد نینلیم مریفادر کمیش مشان شمشیر

#### محمد علي مغربي (خطه وتوقيعه)

قدمت فيه وفي أدبه رسالة جامعية بعنوان: محمد علي مغربي وآثاره الأدبية/ محمد علي الحسون. - الرياض، ٢٢٢ ١هـ.

ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها، ولعلها كلها طُبعت في أثناء حياته: أبو بكر الصديق: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام في شعر أحمد شوقي، أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري (٤ مج)، أعلام الصحابة (٥ مج، وهم الخلفاء الراشدون الذين وردت أسماؤهم في كتب مفردة، رضي الله عنهم)، البعث: محموعة قصصية، تاريخ الدولة الأموية، حبات عنقود: أوراق متناثرة، رباعيات محمد على مغربي، عثمان بن عفان: ذو النورين، على بن أبي طالب والحسن بن علي، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، القصيدة النبوية: قصيدة شعرية طويلة تصور حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الوفاة، لغة هذا الزمن (في كشف أضاليل الشيوعية)، لمحات من تاريخ الحجاز قبل الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري(٢).

(٢) أدباء سعوديون ص٤٧٥، معجم المطبوعات العربية السعوديين السعوديين السعوديين ٣٨١ / ٢٦٦، دليل الكاتب السعودي ص٢٥٥، معجم الروائيين العرب ص٣٩٩، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٢٢٥، معجم المؤرخين

محمد بن علي آل عُبيد (١٣٠٠ - ١٣٩٩ه = ١٨٨١ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي عقيل (١٣٨٢ – ١٤٣٧ه = ١٩٦٦ – ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي علام (۰۰۰ - ۲۰۱۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي العلوي (۱۳۶۱ – ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي العليمي (١٣٢٨ – ١٤١٣ه = ١٩١٠ – ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي العُمري (١٣٣٢ – ١٤٣٢هـ = ١٩١٣ – ٢٠١١م) مرجع شيعي.



ولد في المدينة المنورة، اصطحبه أبوه إلى الحوزة الشيعية بالنجف، فدرس السطوح السعوديين ص١٩٨٨، موسوعة الأدب العربي السعودي ٩/ ١٧١، معجم الشعراء السعوديين ص٢٣٨، الحرفيون في حدة/ وهيب كابلي، ص٢٨٦، معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٤٣.

والمقدمات، وتاجر بالأحجار الكريمة متنقلًا بين العواصم العربية والإسلامية، وكان من أبرز رجال الشيعة في بلاد الحرمين، وملحأ لهم في المدينة، ووكيلًا لمرجعيات شيعية عديدة، وجعل من مزرعته مركزًا دينيًا لزوار الشيعة إلى المدينة، وكان يستقبل كبار رجال الشيعة والمسؤولين الإيرانيين. مات يوم الاثنين ۲۰ صفر (۱).

محمد علي العويني (١٣٦٥ - ١٤١١ه = ١٩٤٥ - ١٩٩٠م) باحث إعلامي سياسي.



من مصر. تخرَّج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل منها على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية. ثم درَّس في جامعة القاهرة، وحاضر في جامعات باريس وبلجيكا وألمانيا وإفريقيا وآسيا، ومثّل جامعة الدول العربية في مؤتمرات دولية، وعمل خبيرًا ومستشارًا للعديد من الأجهزة العربية، وركز اهتمامه على الإعلام والرأى العام والعلاقات الدولية المتعددة الجوانب، منها الإعلام الدولي، وقام بمهام في دول عربية وأوربية وإفريقية. كما اهتم بدراسة الأديان، وبالدراسات البينية Interdisciplinary. وقد رأس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، وكان أستاذ الإعلام الدولي بها. كتب مقالات في صحف ومحلات مصرية وعربية، وترك ٤٠ كتابًا ودراسة في

فروع العلاقات الدولية والفكر السياسي والإعلام والرأي العام والتنمية الوطنية. من آثاره العلمية: الإعلام الخليجي: دراسة إعلام دول مجلس التعاون الخليجي، العلوم السياسية: دراسة في الأصول والنظريات والتطبيق، الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق: دراسة إعلامية دينية النظرية والتطبيق: دراسة إعلامية دينية ورسالته في الدكتوراه: إسرائيل ودول جنوب وشرق آسيا ١٩٤٨ - ١٩٧٢ م (٢).

#### محمد بن علي الغرباني (١٣٤٠ – ١٤١٢هـ = ١٩٢١ – ١٩٩١م)

فقيه، إدار*ي*.

مولده في يريم باليمن. تولَّى إدارة الأوقاف في لواء إب، وفي العهد الجمهوري عيِّن وكيلًا لوزارة الأوقاف، ثم عضوًا في محكمة النقض، وكان عفيفًا نزيهًا في عمله، مقصودًا بالفتاوى، وإجاباته تذاع أحيانًا في المذياع. توفي بصنعاء في ٢٤ ربيع الأول (٣).

محمد علي غلاب (۱۳۱۷ – ۱۰۶۱ه = ۱۸۹۹ – ۱۹۸۷) مفكر وباحث فلسفي أزهري.



 (۲) روز اليوسف ع ۳۲۵۲ (۱۱/۳/۱۸) ۱ه الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٣٣٥، دليل التعريف بخبراء الإعلام ص١٢٤.

 (٣) هجر العلم ومعاقله ٣/ ١٦٠٠. وهو غير الإمام الداعي، بالاسم نفسه (ت ١١٢٦ه).

(١) من مواقع شيعية إثر وفاته.

ولد في بلدة بني خالد بمحافظة المنيا في بيت غنى ويسار. حصل على الشهادة العالية من الجامعة القديمة بمصر، والدكتوراه من جامعة ليون بفرنسا. عاد ودرَّس في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الفلسفة الإغريقية والشرقية حتى إحالته على التقاعد! أصدر مجلة سماها «النهضة الفكرية» أسبوعة ونصف شهرية، فلسفية - أدبية - علمية - أخلاقية، ظهرت في الثلاثينات الميلادية، وكان يكتب فيها الفلاسفة والأدباء والشعراء، وفيها ردود كثيرة على طه حسين وأمثاله. أسهم في التحرير بكثير من الجلات، لاسيما محلة الأزهر ومحلته السابقة، وعنى بالردِّ على شبهات وانحرافات المستشرقين. وكان وقورًا صلبًا لا يعرف المداهنة، جادًا لا يألف الجاملة، ولا يتحامل على أحد، ووصف بأنه جمع بين متانة الدين وأصالة الرأي وبعد النظر.

قدِّم في فكره الفلسفي رسالة دكتوراه عنوانما: محمد غلاب وجهوده الفلسفية الإسلامية/ محمد عبدالغفار بدوي (جامعة الأزهر، ١٤١٤ه).

كتبه: الفلسفة الشرقية، الفلسفة الإغريقية، الفلسفة العامة، الأخلاق النظرية، الفلسفة الإسلامية في المغرب، حياتنا الاجتماعية ومشكلاتها العظمى، الفلاحون، الضحية، الأدب المقارن (ترجمة)، من أماجد مفكري المسلمين: الفاراي وابن سينا، الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة، مشكلة الألوهية، دراسات معاصرة: عن الإسلام والمسلمين. وله مؤلفات أخرى مطبوعة وأخرى (تحت الطبع) أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين) (۱).

(1) الأزهر (شوال ١٤١٣هـ) ص ١٥٨٠، الاتجاهات العلمانية في العالم العربي ص ١٨١٠. والاسم الثلاثي مأخوذ من كتاب «نفثات ولمحات»، وعلى سائر المؤلفات الأخرى ورد اسمه «محمد غلاب». ورسمه من موقع الرابطة العالمية لمرجعي الأزهر.

#### **محمد علي الفران** (۱۳۳۸ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۰م) من علماء الزيدية.

ولد وعاش في مدينة صنعاء، درس على عدد من العلماء، منهم أحمد على الكحلاني، مطهر الغرباني، عبدالرزاق الرقيحي، وبرع في عدد من العلوم، وتولَّى أعمالاً حكومية، وأشرف على بناء مساجد، ثم لازم الوعظ والتدريس والإفتاء والتأليف، ومات في ٢ ذي الحجة، ١٢ يناير.

من مصنفاته المطبوعة: تسهيل المشاق إلى معرفة الطلاق، تشنيف الأسماع بتفصيل مسائل الرضاع، جلاء الأفهام في مناسك الحج والإحرام، رسالة في حكمة الصلاة، رسالة إعذار وإنذار مما ورد في النهي عن الغناء، مبدِّد جحافل الظلام في خطب الجمع والأعياد من روح الإسلام، المنحة الربانية في معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، النصُّ الجلي في ساقي الحوض على (٢).

#### محمد علي الفرجاني (١٣٤٥ – ١٤١٣ه = ١٩٢٦ – ١٩٩٢م) خبير بالفنون السينمائية.



(٢) موسوعة الأعلام للشميري، أعلام المؤلفين الزيدية ص٥٥٥.

بجامعة حلوان. قام بتصوير خمسين شريطاً سينمائيًا قصيرًا، وعمل خبيرًا لشؤون السينما بالكويت. وفي ليبيا أدار وحدة الإنتاج السينمائي بقطاع الإعلام، ثم عين رئيسًا لجهاز الوسائل التعليمية بالتعليم، ثم مستشارًا فنيًا بالشركة العامة للخيالة. شارك في ندوات ومؤتمرات وحلقات دراسية في بحال الخيالة، وأعدَّ وأخرج عددًا من الأعمال الفنية في المجال نفسه، ونشر مقالات وبحوثًا ودراسات فيها. توفي يوم الجمعة ٢٤ مجرم، ٢٤ تموز.

كتبه المطبوعة: قصة الخيالة التسجيلية في نصف قرن، فنُّ الشريط التسجيلي، قصة الخيالة العربية الليبية، الحلقة الدراسية في محال كتابة السيناريو.

وله من المخطوط: فنُّ صناعة الخيالة، أشرطة المعرفة، تطور أساليب صناعة الخيالة التسجيلية (رسالته في الماجستير)<sup>(۱)</sup>.

محمد بن علي الفرحاني (١٣٤٦ – ١٣٩٨هـ = ١٩٢٧ – ١٩٧٨م) باحث وكاتب صحفى.



من مدينة دير الزور بسورية. حصل على المطالعة الشهادة الثانوية، وانكبً على المطالعة الحرة والعمل الصحفي. عمل سكرتيرًا لتحرير مجلة «صوت الفرات»، وانتقل إلى

(٣) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ٣٠٤.

دمشق عاملاً في الحقل السياسي، وكان في الخمسينات الميلادية أمينًا عامًا لمنظمة الشبيبة الإسلامية، ثم أقام في بيروت أكثر من عشر سنوات، وعاد إلى مدينته. من أبرز آثاره المطبوعة: أقوام تجولت بينها لمعرفتها، الكويت بين الأمس واليوم، فارس الخوري وأيام لا تُنسى، الإسلام أولًا، الحرب الصليبية الأوروبية التاسعة(١).

محمد علي أبو الفضل (۲۰۰۰ – ۱٤۳۳هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد علي فهمي** (۱۳۳۹ - ۱۶۲۰ هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹م) ضابط وباحث عسكري.



ولد في القاهرة. حصل على إجازة في العلوم العسكرية، وتلقّى الدراسات العليا بأكاديمية الدفاع الجوي في كالينين بالاتحاد السوفيقي. درَّس كبار الضباط. قائد عدة فرق بالجيش، رئيس أركان الدفاع الجوي، ثم القائد العام لقواته، قائد عام القوات المسلحة، مستشار عسكري للرئيس السادات وخاصة في حرب رمضان السادات وخاصة في حرب رمضان السادات وخاصة في حرب رمضان والأنواط والميداليات. مات في ٢ جمادي والأنواط والميداليات. مات في ٢ جمادي

(١) الحركة الثقافية في دير الزور ص١٤٧.

وله مؤلفات، منها: تهديد السلام، ألمانيا بين الشرق والغرب، كتابات عن الحملة الفلسطينية، كتاب عن الوحدة الإفريقية، تاريخ قوة الدفاع الجوي المصري، ألمانيا(٢).

محمد علي قرنة = محمد محمد علي قرنة

محمد علي القطب = محمد علي بن حسن القطب

محمد بن علي الكرباسي (۱۰۰۰ - ۱۳۹۹ه = ۲۰۰ - ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن علي الكُمَيْم (۱۹۹۰ - ۱۹۲۰ هـ؟ = ۲۰۰ - ۱۹۹۹م)

تربوي ريادي. من مواليد قرية قهلان في منطقة الكميم

من مواليد فرية فهالان في منطقة الحميم بالجهة الشمالية من ذمار باليمن. عمل في حقل التعليم بالرياض، ولما قامت الثورة عام ١٣٨٢ه عاد إلى صنعاء وأنشأ أول مدرسة أهلية بها، وهي مدرسة الإصلاح، كما أنشأ أول معهد لتعليم الطباعة على الآلة الكاتبة، وتطور ليكون (معهد معين الثقافي). ثم كان مديرًا لعدة مدارس، وأخيرًا عين مستشارًا ثقافيًا في بغداد (٣).

محمد بن علي الكوس (١٣٤٩ - ١٣٤٩ه = ١٩٣٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد علي ماهر** (۱۳۳۱ - ۱٤۱۰ = ۱۹۹۷ - ۱۹۸۹م) إعلامي، كاتب درامي إسلامي.

 (۲) الأهرام ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۹م، و ۱۰ أكتوبر ۲۰۰۳م، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٣٣٥، التذكرة ٢/ ۱٦٣.

(٣) موسوعة الألقاب اليمنية ٥/ ٧٠٦.

ينة طهطا في محافظة سوهاج بالمعهد العالي للفنون المسرحية،

ولد بمدينة طهطا في محافظة سوهاج بمصر. التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكان بحثه في التخرج «الإمكانات الدرامية في القرآن». أسهم في تأسيس إذاعة «صوت العرب» التي انطلقت من القاهرة في أيار (مايو) عام ١٩٥٣ وخاصة في مجال الدراما. من مؤسّسي جريدة «الحمهورية»، وعمل فيها منذ صدورها في الأسبوع الأول من ديسمبر ١٩٥٣م ولمدة عشرين عامًا، وهجرها مضطرًا للمرة الثانية في أعقاب سلسلة مقالاته الملتهبة بالعدد الأسبوعي من الجريدة في سبتمبر ١٩٧٣م تحت عنوان «همزة فوق واو المؤلف»، واستقرَّ في الكويت مستشارًا فنيًا لإذاعتها على مدى تسع سنوات، قدم خلالها العديد من البرامج والمسلسلات الدينية، منها: أمة القرآن، رجال حول الرسول، إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، قصة الخلق، مطلع النور، رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، إلى جانب العديد من البرامج والمسلسلات الدينية التي كتبها لمعظم إذاعات الدول العربية، منها: سيرة ابن هشام، والمسلسل الإذاعي «أحسن القصص» الذي قدِّم في البرامج الرمضانية بالوطن العربي. لكن أشهر أعماله هو فيلم «الرسالة» عن السيرة النبوية، الذي شارك في الكتابة معه الحكيم والشرقاوي والسحار، من إخراج مصطفى العقاد. وكتب سيناريو وحوار فيلم «أهل الكهف» الذي لم ينفذ في حينه.

ولم يجمع أيًا من براجحه وأعماله الفنية في كتاب، سوى واحد بعنوان: مسلم يقرأ

الميثاق(١).

#### محمد علي متولي الغتيت (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵)

باحث اقتصادي استراتيجي.

من مصر. أسّس مع رفاقه جماعة النهضة القومية، والجمعية المصرية للقانون الدولي، والجمعية المصرية للقانون الدولي، الأمين العام للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وجمعية الملال الأحمر المصري. صاحب دراسات مبكرة عن القطن المصري والدفاع عن متحقوق مزارعيه، ومشروعات إصلاحية قدمها لحكام مصر، ودراسات استراتيجية معمقة في القيادة السياسية وما إليها. معمقة في القيادة السياسية وما إليها. والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس، العبقرية والزعامة السياسية، الصراع بين الغرب والشرق، عدوان الغرب، الثورات، ثورة مصر ١٩١٩م.

وذكر لنفسه «تحت الطبع» في آخر كتابه «العبقرية والزعامة السياسية» الذي كتب مقدمته سنة ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م): التوراة وأسفارها، العقيدة والشعب المختار، أرض الميعاد وفلسطين، الصهيونية الأولى ونمايتها، اليهود في الشتات، الصهيونية الأانية، خلاصة تاريخ بني إسرائيل(٢٠).



#### محمد علي أبو المجد (١٣٦٤ – ١٤١٨ه = ١٩٤٤ – ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) الجمهورية ٢٦/٢٦/١٩٩٠م.

(۲) الأهرام ع ٤٣٢٩٩ (١٧/٥/١٧)، وكتابه «العبقرية».

محمد علي بن محمد جميل سلطاني (محمد - 1978 - 1978 - 1978 - 1978 - 1978 ) عالم لغوي.



ولد في مدينة القنيطرة بسورية، حصل على الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس بالقاهرة، نُدب للعمل في مجمع اللغة العربية، ودرَّس النحو والنقد الأدبي والبلاغة والعروض ومناهج النحاة والقراء في جامعة دمشق، وجامعة الإمام بالرياض، وفي كليتي الدعوة الإسلامية وأصول الدين بدمشق، وأشرف على رسائل علمية عديدة. عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب. توفي يوم الجمعة ٣ ذي الحجة، العرب. توفي يوم الجمعة ٣ ذي الحجة،

من آثاره المطبوعة تأليفًا وتحقيقًا، وهي في ميدان علوم اللغة العربية والقراءات، تأليفًا وتحقيقًا: أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها للأسود الغندجاني (تحقيق)، إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله النمري في معاني أبيات الحماسة للأسود الغندجاني (تحقيق)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (تحقيق)، القواعد الموحدة في الكتابة والإملاء، فرحة الأديب في الردِّ على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه/ الأسود والمندجاني (تحقيق)، نصرة الثائر على المثل المسائر للصفدي (تحقيق)، تاريخ المزة، السائر للصفدي (تحقيق)، تاريخ المزة، فصول في النحو، معالم في تاريخ الملاغة العربية في فنوضا، الأدوات العربية، البلاغة العربية في فنوضا، الأدوات

النحوية ومعانيها في القرآن الكريم، إتحاف الطرف في علم الصرف، العروض وإيقاع الشعر العربي. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

#### محمد علي محمد أبو الحسن (١٣٢٢ - ١٤١٧ه = ١٩٠٤ - ١٩٩٧م) من أعلام الدعوة والتربية الإسلامية.

من سريلانكا. من أهم أعماله - رحمه الله - إنشاء الكلية العربية للسيدات المسلمات «بكل أليا سريلانكا» عام ١٣٧٩هـ ولم يكن قبلها مدرسة عربية دينية في الجزيرة، وبدأت بثلاثين بنتًا وأستاذ واحد، وأحذت تنمو حتى صارت كلية واسعة يتلقّى العلم فيها أكثر من ألف طالبة مسلمة من جميع أنحاء سريلانكا، وبلغ عدد خريجات الكلية ما يزيد على ألف خريجة شاركن في بناء الجتمع، ثم قام عام ١٤١٣هـ بتأسيس كلية أكاديمية دار الحسنات للدراسات العربية والإسلامية للبنين؛ بمدف تربية النشء الإسلامي تربية إسلامية، وإعداد جيل من الدعاة والعلماء يتحملون مسؤولية العمل الإسلامي. توفي يوم السبت ٢١ ذي القعدة، ٢٩ آذار (مارس)(٤).

#### محمد علي بن محمد حسين الأنصاري (١٣٢٩ – ١٤٠٥ه = ١٩١١ – ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بن محمد زكي المولوي (١٣٣٧ - ١٤٠٢هـ = ١٩١٨ - ١٩٨١م) خطّاط.

<sup>(</sup>٣) تراجم أعضاء الاتحاد ص٥٦٥، وكتابه «العروض وإيقاع الشعر العربي» مع إضافات.

 <sup>(</sup>٤) المحتمع ع ١٢٤٥ (١ ذو الحجة ١٤١٧هـ) ص١٦.



ولد في حلب، تخرَّج في مدرسة الشيباني، تعلم الخطَّ على كبير الخطّاطين حسين حسين، امتهن صنعة الخطِّ العربي والأجنبي ودرَّسه، عمل خبيرًا محلفًا معتمدًا في محاكم الدولة لكشف تزوير التواقيع والبصمات، أثرى الفنَّ الإسلامي خاصة بلوحاته وخطوطه، وله لوحات غاية في الروعة تزين واحهات مساجد حلب، ولا سيما الجامع واحهات مساجد حلب، ولا سيما الجامع الأموي الكبير بها(۱).



لوحة خطية بقلم محمد علي المولوي

محمد علي محمد سليم (١٣٥٠ - ١٤١٦ه = ١٩٣١ – ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بن محمد سليم المراد (١٣٣٧ - ١٤٢١ه = ١٩١٨ - ٢٠٠٠م) رئيس رابطة العلماء بحماة.

(١) مئة أوائل من حلب ص٨٤٢.

(۲) منير الداعيات ع ٢٠ ص٢٩، معجم المعاجم ١/ ١٠٠ منتدى البحوث والدراسات القرآنية ١٠٠٩/١٠ ٢٥.



ولد في حماة من عائلة علم وفضل. درس عند أعمامه، وانتسب إلى المدرسة الشرعية، ثم المدرسة الخسروية بحلب. من شيوخه أحمد المراد، ومحمد الحامد، وعبدالله الحلاق. وفي أثناء دراسته بالأزهر تعرف على كثير من العلماء هناك، وأجازه الكثير من العلماء. وعاد ليدخل سلك التدريس من العلماء في المساجد، كالتدريس والخطابة العامة في المساجد، كالتدريس والخطابة والوعظ وإدارة مجالس الذكر. وكان كثير حنفيًا، متمسكًا بمذهبه عن علم ودراية، مقصدًا لأهل العلم، شديد التعلق بمجالس مقصدًا لأهل العلم، شديد التعلق بمجالس الذكر، وعًا تقيًا، سريع الدمعة، ذا هيبة.

وفي سنة ١٤٠٠ه هاجر إلى المدينة المنورة وبقي مجاورًا فيها حتى وفاته في ربيع الأول، وقد حاول أهله من بعد أن يعود إلى حماة فكان يأبي خوفًا من أن تدركه الوفاة بعيدًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته يوم الثلاثاء ٢٦ صفر، ٣٠ أيار. مُمع له ثبتان لعلهما لم يتما ولم يطبعا، هما: تنقيح المراد من أسانيد الشيخ محمد على مراد/ يحيى الغوثاني.

تحقيق المراد في ترجمة وأسانيد محمد علي المراد/ محمد الرشيد (٢).

محمد علي محمد السمري (٠٠٠ - بعد ١٤٠٢هـ = ٠٠٠ - بعد ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد على بن محمد صادق

الأصفهاني (١٣١٧ – ١٤٠٧هـ = ١٨٩٩ – ١٩٨٧م)

(تكملة معجم المؤلفين)

محمد على بن محمد المسعود

(A771 - P131a = . 191 - APP1a)

ولد في بلدة الباب من أعمال حلب. تلقًى مبادئ تعليمه الأولى على يد أستاذه الشيخ أحمد الحداد التادفي، ثم أكمل تعليمه في المدرسة الخسروية، وانتسب إلى الطريقة النقشبندية. حضر على أكابر علماء دمشق دروسهم ومجالسهم، وعلى رأسهم المحدث محمد بدر الدين الحسني. ومن أساتذته الذين أجازوه عيسى البيانوني، والشيخ أحمد الشماع، والشيخ المؤرخ محمد راغب الطباخ.

اشتغل أواخر عمره بشرح غريب ومفردات الكتاب الضخم «كنز العمال» في الحديث (٢).

#### محمد علي بن محمد نبي سبط الشيخ (١٣٣٠ - ١٤٠٨ه = ١٩١١ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) مئة أوائل من حلب ١/ ٣٧٣.

#### محمد بن علي المحمود (۱۳۲۸ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۱۰ – ۲۰۰۲م) تربوي ريادي.



ولد في حي الشيوخ بالشارقة، وتعلم في عدة مدارس، آخرها مدرسة الهداية الخليفية بالبحرين، كما تتلمذ على نخبة من العلماء، وكان محبًا للقراءة والاطلاع. أسَّس مدرسة القاسمية التي تعتبر أول مدرسة نظامية في الشارقة، وألحق بما مكتبة ثقافية سمِّيت مكتبة الإصلاح، وكانت ثالث مكتبة بالشارقة، كما افتتح أول فرع في مدرسة الإصلاح لتعليم البنات. وكانت وفاته في الأولى، ٢ آب.

له شعر في حاكم قطر خليفة بن حمد نُشر في رسالة عنوانها: تحية إخلاص وولاء إلى سمو أمير البلاد المفدَّى(١).

#### **محمد علي مدوَّر** (۱۳۰۹ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۰۶م) طبیب ریاد*ي متخصص*.



من مصر. أستاذ الكبد في كلية الطبّ

(۱) صحيفة دار الخليج ۲۰۹/۸/۲م، موقع مكتبة الشيخ عبدالله بن علي المحمود ۲۰۱۰/۸/۲م، الوطن (قطر) يونيو ۲۰۰۳م.

بجامعة عين شمس، رئيس قسم طبّ المناطق الحارة بالجامعة، رئيس الاتحاد الإفريقي لأمراض الكبد، من مؤسّسي جمعية أصدقاء المرضى، أستاذ زائر بوحدة الكبد في مستشفى كينجز كولدج بلندن، نائب رئيس جمعية الأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات، أول من اكتشف مصلًا لعلاج مرض البلهارسيا في مصر، أحد مؤسّسي الجمعية العربية لأمراض الكبد في موسر، أحد الوطن العربي. حصّل جوائز وأوسمة. توفي يوم الأحد ١٢ ربيع الأول، ٢ أيار (مايو). له أكثر من ٤٠ بحثًا في المحلات الدولية والمحلية عن أمراض الكبد ونزيف دوالي المريء.

ومن كتبه: الكبد والمرارة بين المرض والعافية (٢).

## محمد علي بن مراد علي المدرّس ( ۱۳۲۹ – ۱۹۸۷ هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۷ م) لغوي متكلم إمامي.

ولد في غزنة بأفغانستان. جاء به أبوه إلى خراسان بإيران وهو طفل رضيع فنشأ بحا، سافر إلى النجف، وحضر فيها الأبحاث العالية. استقلَّ بتدريس الأدب العربي وتخرج عليه العشرات، وكان متكلمًا بارعًا. سافر إلى قم فاشتغل بالتدريس حتى وفاته في ٢١ ذى الحجة.

طبع له: مكررات المدرس (٤ ج)، الكلام المفيد للمدرس والمستفيد في شرح المطول الصمدية، المدرس الأفضل في شرح المطول (٢ مج)، جامع المقدمات، رفع الغاشية عن غوامض الحاشية، الشواهد المنتخبة لكتاب السيوطي، إعراب سورة الفاتحة. وله من المخطوط: المدرس المخصوص في إعراب القرآن بالنصوص (٣).

 (٢) ترجمته من كتابه المذكور، وأعداد من جريدة الأهرام بعد وفاته.

(٣) معجم رحال الفكر والأدب في النجف ٣/ ١١٨١،
 معجم المؤلفين العراقيين ٣/ ٢٠٧، المنتخب من أعلام الفكر

محمد علي المسعود = محمد علي بن محمد المسعود

محمد علي مسعود (۱۳۳۲ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۹م) عالم داعية وشاعر إسلامي.



ولد في قرية تلوانة التابعة لمركز أشمون في معهد إعداد الدعاة من الجمعية الشرعية، معهد إعداد الدعاة من الجمعية الشرعية، وبدأ معلمًا للغة العربية في القاهرة، ثم ناظرًا، فموجهًا، فمديرًا لإدارة منطقة شمال القاهرة التعليمية. وكان عضوًا في هيئة علماء الجمعية الشرعية، وفي مجلس الشعب، ثم الأمين العام للجمعية المذكورة، ورئيسًا للجمعية وأسهم في تأسيس عدة فروع الجمعية.

له قصائد منشورة، وجمع بعضها من مصادر شفهية، وعدد من الخطب المنبرية والكلمات التي كان يلقيها في المحافل الدينية، ومحموعة مقالات نشرها في محلة «مكارم الأخلاق» ثم جمعها في كتاب وطبعت طبعة خاصة، وله عدد من المؤلفات الدينية والدعوية،

الدعاء هو العبادة، هذا هو ديننا، قال لي صاحبي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<sup>(1)</sup>.

ص۸۲ه.

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد بن علي المشكاة (١٣١٩ - ١٤٠٠ه = ١٩٠١ - ١٩١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي المعلم (١٣٨٠ - ١٤٢٤ه = ١٩٦٠ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي مغربي = محمد علي بن عبدالواحد مغربي

محمد علي مكي (١٣٤٥ – ١٣٩٨هـ = ١٩٢٦ – ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي مكي (١٣٤١ – ١٩٨٥ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بن ملحم حمادة (١٣٢٥ - ١٤٠٧ ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٧م) سياسي صحفي دبلوماسي.

ولد في بعقلين بلبنان، تخرج محاميًا في جامعة باريس، اشتغل بالسياسة منذ نعومة أظفاره، واشترك في كثير من الحركات الوطنية، فدخل الجمعية العربية السورية في باريس سنة ١٩٢٨م التي أسَّسها عبدالرحمن الشهبندر، ثم تولَّى رئاستها لمدَّة سنتين، وفي سنة ١٣٥٢هـ (١٩٣٣م) عاد إلى لبنان وانضم إلى حزب الاستقلال الجمهوري الذي أسَّسه عزيز الهاشم، ثم أسهم في تأسيس حزب النداء القومي سنة ١٩٤٠م. وبعد الاستقلال عُيِّن قنصلًا عامًا في باريس ومرسيليا، ثم أمينًا عامًا بالوكالة لوزارة الخارجية، ثم سفيرًا في اليونان ويوغوسلافيا وتركيا والنمساء ثم سفير لبنان لدى محموعة الدول الإفريقية الغربية والوسطى مقيمًا في دكار عاصمة السنغال.

وعندما ترك الوظيفة انتخب رئيسًا لمجلس إدارة دار النهار للطباعة والنشر في بيروت ومديرًا عامًا لها، وأسَّس سنة ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م) مجلة «القضايا المعاصرة»، وكتب كثيرًا في الصحف والمجلات، وألقى خطبًا ومحاضرات(١).

**محمد علي موسی** (۱۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۲م) کاتب ومستشار تربوي.



من بلدة عانوت في إقليم الخروب بلبنان. نال شهادة معهد المعلمين العالى، ودرس في جامعة السوربون بباريس، وحصّل شهادات تدريب فنية متخصصة، وشهادة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتدريب كبار موظفي التربية العاملين في محو الأمية في البلاد العربية. مارس التعليم تدريسًا وتفتيشًا، وعمل مستشارًا لرئيس الوزراء سليم الحص عندما كان وزيرًا للتربية الوطنية والفنون.. وقد أعدَّ مناهج، وشارك في دورات تدريب، وأشرف على طلبة الماجستير والدكتوراه، ورأس عددًا من اللجان التربوية والبعثات إلى الخارج، ومثّل بلده في مؤتمرات، وكتب بحوثًا ومقالات في صحف ومحلات. ونصح باعتماد العربية وحدها لغة للتدريس. وكان أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعات لبنانية، وفي المدرسة الحربية، وفي مدارس رسمية وخاصة، أحد مؤسّسى المركز التربوي للبحوث

والإنماء، رئيس قسم اللغة العربية بالمركز، حاضر وخطب في دول، وزار مواقع تربوية كها.

كتبه: أمين الريحاني: حياته وآثاره، مهيار الديلمي، ومن نكد الدنيا (لعله له)، نصوص مختارة من مؤلفات محمد علي موسى للمطالعة والتأليف المدرسي، سُلاف القول، اللغة العربية والوحدة الوطنية في لبنان، من لبنان إلى مطلع الفجر: مبدعون الثقافة: وقفات ومواقف، من السفح إلى المرتقى، أبحث عن وطن، أقباس من الزمن المرتفى، أبحث عن وطن، أقباس من الزمن المارب، عمر بن أبي ربيعة شاعر الجمال المترف. وله غيرها من المخطوط أوردتها في المترف. وله غيرها من المخطوط أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد علي المولوي = محمد علي بن محمد زكي المولوي

محمد علي ناصح = محمد علي بن محمد صادق الأصفهاني

محمد علي ناصر (١٣٣٩ – ١٣٩٧هـ = ١٩٢٠ – ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي بن ناصر الناصري الصفار (۱۳۳۸ - ۱۶۲۰هـ = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۹م) شاعر إمامي، باحث، هاو.



(٢) صحيفة اللواء (٢٤ رجب ١٤٣٣هـ)، موقع Focus (٢٣) مصيفة اللواء (٢٤ مي).

(١) معجم أعلام الدروز ١/ ٤٧٩.

محمد علي هيشم (١٣٥٩ – ١٤١٤ه = ١٩٤٠ – ١٩٩٣م)

ولد في قرية الحسك بمحافظة أبين في اليمن،

التحق بمركز القوميين العرب أثناء دراسته في

عدن، ناضل ضدَّ الإنجليز في الجنوب، عيِّن

بعد الاستقلال وزيرًا للداخلية، ثم رئيسًا

للوزراء، غادر إلى القاهرة لاجئًا سياسيًا،

وبعد إعلان الوحدة أسّس حزبًا سياسيًا

اندمج بالمؤتمر الشعبي العام، واختير عضوًا

باللجنة العامة له، وعضوًا في اللجنة العليا

للانتخابات، وعيِّن وزيرًا للعمل والتأمينات

والشؤون الاجتماعية. مات في ٢٠ محرم،

سیاسی حزبی وزیر.

من البحرين. نشط في نشر التراث، انتخب عضو شرف في جمعية تاريخ وتراث البحرين. نظم الشعر بالفصحى والعامية، جمع دواوين عدد من الشعراء. صاحب هوايات غريبة ونادرة، كجمع الطوابع وعلب الكبريت الفارغة والنقود والميداليات والأقلام والخواتيم والساعات. وكانت لديه مكتبة كبيرة تحتوي على أكثر من (٧) آلاف مجلد، ومجموعة نادرة من الصحف والمحلات العربية والمحلية، ومخطوطات ومصورات.

له أكثر من ٣٠ كتابًا مطبوعًا من تأليفه، وأكثر من (١٠) كتب معدة للطبع، منها: تنقية الخاطر وسلوة القاطن المسافر، موسوعة الأمثال الشعبية في دول الخليج العربي. وأعدَّ (١٢) ديوانًا، منها (٥) أجزاء من ديوان عطية الحمري (٢ -7)، والجزءان الأول والثاني من «الروضة الرضوية» لعلى بن رضى البحراني، والجزء الأول من «النصرية العرادية»، لعبدالحسين العرادي، والجزء الأول من «لوعة الثكول» لعبدالوهاب الدعيسي، وديوان منصور العكري الدعيسي، والجزء الأول من «موكب الأسى» لعبدالحسين الحلواجي البحراني، وديوان (اللؤلؤ والمرجان) لجواد بن محمد على بن حميدان، وكلها طبعت، ما عدا ديوان منصور العكري. وله دواوين أخرى نظمًا وإعدادًا، مطبوعًا ومخطوطًا، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد علي آل ناصر الدين (١٣٢٤ - ١٤٠٠ ه = ١٩٠٦ – ١٩٨٠م) صحفي.

(١) شخصيات من الخليج ص٦٠٥ وإضافات من الشبكة العالمية للمعلومات.



من لبنان. تعلم مبادئ القراءة والكتابة في مدارس. انتقل إلى بيروت سنة ١٣٣٨هـ (١٩٢٠م)، وكان به ميل إلى الصحافة، فكتب في جرائد ومجلات مختلفة، إلى أن أسَّس جريدته «المضمار» التي لم يطل عمرها. راسل جريدة البيان، ونحضة العرب، الصادرتان في أمريكا، ثم تولى تحرير مجلة الضحى (درزية دينية) سنين طويلة. وكان شاعرًا. مات في ٢٧ صفر ١٥ كانون الثاني

بدأ مع صديقه سلمان جابر في تأليف تاريخ «مشاهير بني معروف» ولم يتمّ (١).

(ینایر)

محمد بن عليوة عليوة (١٣٢٧ – ١٤١٩هـ؟ = ١٩٠٩ – ١٩٩٨م) تاض عالم.

۹ يوليو<sup>(۳)</sup>.



من طرابلس الغرب، نال الشهادة العالمية في الشريعة وأصول الدين من الأزهر، عاد

(٣) اليمن في ١٠٠ عام ص٣١٨، موسوعة الأعلام للشميري. محمد بن علي الهمداني (١٣٢٢ - ١٤١٧ه = ١٩٠٤ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد علي الهواري (١٣٢٠ – ١٤١١ه = ١٩٠٢ – ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين) (من مصر)

محمد علي الهواري (۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين) (من المغرب)

(۲) النهار ع ۱۹۲۳ (۱۱/۱۲۸۹۸م).

وعيِّن في عدد من المناصب القضائية، ثم كان رئيسًا لمحكمة طرابلس الشرعية، فرئيسًا لمحكمة الاستئناف فيها، ثم في مصراتة، وسبها، ولم يتوقَّف عن إلقاء الدروس الدينية في شهر رمضان من كل سنة، في عدد من المساجد(۱).

### محمد عماد فضلي = محمد عماد الدين عباس فضلي

### محمد عماد الدین إسماعیل (۰۰۰ – ۱۹۱۶ه؟ = ۰۰۰ – ۱۹۹۶م) باحث نفساني.

من القاهرة. تعلم في الجامعات المصرية. حصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة كولومبيا. أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، خبير دولي في علم النفس بمنظمة اليونسكو، رئيس قسم الدراسات النفسية والتربوية بجامعة الفاتح في ليبيا، رئيس قسم علم النفس بجامعة الكويت. أول من حصل على جائزة الدولة المصرية في علم النفس، حائز على وسام العلوم والفنون. له دراسات عديدة في تخصصه بحثًا وتأليفًا وترجمةً، وعني أساسًا بالتنشئة الاجتماعية للطفل العربي ومشكلات الشباب، وأصدر العديد من الاختبارات والمقاييس السيكولوجية.

ومما كتب وترجم من كتب: كيف نربي أطفالنا، المنهج العلمي وتفسير السلوك، دراسة في مشكلات الشباب الاجتماعية في الدول العربية الخليجية، التعلم/ سارنوف ولوفتش (ترجمة)، الشخصية وقياسها (بالاشتراك)، اعرف مشكلاتك/ ريمرز وهاكيت (ترجمة)، تنمية القدرة على التعلم عند الأطفال/ هاري ريفلين (ترجمة)، الأطفال مرآة المجتمع، مشكلات سلوكك/ المجلش ونوستر (ترجمة)، مذكرات طفل،

(١) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص ٢٩٦.

الطفل من الحمل إلى الرشد، دليل الوالدين إلى تنشئة الطفل<sup>(٢)</sup>.



محمد عماد الدين صديق (٢٠٠٠- ١٤٣٣ه = ٢٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

### محمد عماد الدين عباس فضلي (١٣٥٠ – ٢٠٠٣ هـ ١٩٣١ – ٢٠٠٣م)

من رواد طبّ الأمراض العصبية في مصر. ولد في القاهرة. حصل على إجازة الطبّ والجراحة من جامعة عين شمس، ودبلوم الأمراض العصبية والنفسية، ودبلوم شمس. أسهم في تأسيس كلية الطبّ بقناة السويس، وفي إنشاء وحدة التعليم الزراعي بجامعة عين شمس، أمين لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للفنون، رئيس المجمع الملكية، خبير بلجنة المصللحات الطبية الملكية، خبير بلجنة المصطلحات الطبية بمجمع اللغة العربية، نائب رئيس الجمعية المصرية لتاريخ الطبّ. حضر مؤتمرات عربية وعالمية وحصّل جوائز.

له العديد من البحوث نُشرت في الكتاب السنوي للمجمع المصري للثقافة العلمية، وأكثر من (٢٨) بحثًا علميًا في المحلات العلمية العالمية والمصرية في مجال الأمراض العصبية والطب النفسي. توفي أواحر

(٢) من كتاب: سيكولوجية اللعب/ سوزان ميلر. الكويت: المجلس الوطنى للثقافة.

جمادي الآخرة.

ومن آثاره: الأمراض العصبية ماذا تعرف عنها؟، الموجز الإرشادي عن الأمراض النفسية/ جيمس وبلليس، ج ماركس (ترجمة)(٢).



محمد بن عمارة = محمد بن الحسين بن عمارة

محمد العماري ( ۱۳۲۰ - ۲۰۰۸ هـ = ۱۹٤۱ - ۲۰۰۷م) ضابط أمن لواء، المشهور برراسماعيل العماري».



من مواليد الحراش بالجزائر، انخرط في صفوف الجيش الوطني، تنقل بين أجهزة الأمن، وظهر بقوة عند رئاسة الشاذلي بن حديد، الذي رقّاه إلى المراتب الأولى في المخابرات، وأوكلت إليه مهامُ المخابرات الخارجية، وارتبط بعلاقات مع إيف بوني مسؤول الأمن الداخلي الفرنسي، ومع كبار

(٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٣٣٦،
 الأهرام، الوطن (السعودية) ١٤٢٤/٦/٢٨هـ.

مسؤولي المخابرات الأوروبية، ليحلَّ كثيرًا من المشكلات الأمنية الجزائرية. ولما تطوّرت الأمور ورفض الجيش تولى الإسلاميين الحكم بعد نجاحهم في الانتخابات، حدثت وقائع دموية، فتولَّى على عجل مهمة إنشاء وحدات خاصّة باسم «الديوان الوطني لمكافحة الحريمة» واختارهم من رجال المخابرات والدرك الوطني المدرَّبين جيدًا، فضرب بيد من حديد الحركة الإسلامية، كما سعى إلى السلم والمصالحة الوطنية، وفاوض رجالات «الإنقاذ» في الغرب، وفي جبال الجزائر حيث المسلحون، وأقنع أطرافًا كثيرة للدخول إلى الجزائر والكف عن تأييد المسلحين، وحقق نجاحًا كبيرًا في ذلك، ولما حكم بوتفليقة اعتمد عليه كثيرًا في سياسة المصالحة والسلم التي رفع شعارها، فكان يسهل دخول الإسلاميين الجزائر...!(١).

**محمد العماري** (۱۳۵۸ – ۱۶۳۳هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۱۱م) قائد عسكري علماني.



ولد في الجزائر العاصمة، درس فنون الحرب عدرسة سيمون بفرنسا، وحضر دورات تدريبية في روسيا، وتشبّع بالفكر العلماني هنا وهناك، وقد التحق بجيش التحرير الوطني عام ١٣٨١ه (١٩٦١م)، وبعد الاستقلال شغل مناصب عسكرية مهمة وكثيرة، أبرزها قائد المنطقة العسكرية الخامسة، وقائد القوات البرية، وقائد الأركان العامة للجيش

(۱) المحتمع ع ۱۷۲۹ (۱۰/۹/۱۵).

حتى عام ١٤٢٥هـ (٢٠٠٤م)، وقام مع النخبة العسكرية العلمانية بدور محوري فيما يسمَّى بالعشرية السوداء (١٩٩٠ - ۲۰۰۰م) في الجزائر، إذ سخَّر كل الإمكانيات العسكرية والاستخبارية اللازمة لمحاربة الإسلاميين والجماعات المسلحة، وقد عُرف بمعاداته الشديدة لهم، وللحوار والمصالحة الوطنية. وكان مع مجموعة كبار الضباط الذين اجتمعوا غداة فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ٢٦ ديسمبر ١٩٩١م، وقرروا تحت قيادة وزير الدفاع خالد نزار إجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على تقديم استقالته، ليتسنَّى لهم تبرير قرار إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، التي كان من المتوقع أن يفوز بها حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية، تحت قيادة عباس مديي وعلى بلحاج، وعُرف هذا الحدث بحركة ١١ يناير. ورغم النفوذ والقوة التي كان يتمتع بها فقد استطاع الرئيس بوتفليقة أن يزيحه بعد «انتخابه» للمرة الثانية رئيسًا للجزائر عام ١٤٢٥هـ، وقد قتل مع زملائه آلاف الجزائريين في العشرية السوداء. وتوفي يوم الاثنين ٢٢ ربيع الأول، ١٣ فبراير(٢).

محمد عمر الأهدل (۱۳٤١ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عمر بشير (١٣٤٥ - ١٤١٢ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٢م) مؤرِّخ، رائد حركة حقوق الإنسان في السودان.

(٢) صحيفة تقدمي الإلكترونية ٢٠١٢/٢/١٤م، صحيفة الفجر ٢٠١٢/٢/١٥م.



من مواليد مدينة كريمة شمال السودان. حصل على شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة أكسفورد، درَّس في الثانويات، وحاضر في جامعة الخرطوم، ثم عيِّن سفيرًا بوزارة الخارجية، ومديرًا للإدارة الإفريقية، واختير سكرتيرًا لمؤتمر المائدة المستديرة لجنوب السودان، ومستشارًا لاتحاد الجامعات العربية والإفريقية، ومُنِح الدكتوراه الفحرية من جامعة هل.

من أبرز أعماله تأسيس جامعة أم درمان الأهلية، والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان التي رأسها. وإلى جانب عمله الأكاديمي فقد ترأس معهد الدراسات الإفريقية الآسيوية.

ومن مؤلفاته:

مشكلة جنوب السودان: خلفية النزاع ومن الحرب الداخلية إلى السلام (ترجمه هنري رياض وآخرين)، تاريخ الحركة الوطنية في السودان (ترجمه هنري رياض والجنيد (ترجمته سلوى مكاوي)، تطور التعليم في السودان (ترجمة هنري رياض وآخرين)، المركزية وإفريقيا، الإقليمية والوحدة الوطنية في السودان، يترميديا: نظرات في العلاقات العربية الإفريقية، التعليم ومشكلة العمالة في السودان، حول العلاقات السودان،

(٣) رواد في مسيرة التنوير ص٤٥، تراجم شعراء، وأدباء
 وكتاب من السودان ص ٣٣٤ (وفيه وفاته ١٩٩٣م)، معجم المؤلفين السودانين ٢٤١/٣، الفيصل ع ١٨٣ (رمضان ١٢٥٨) ص ١٢٥

### محمد بن عمر بلال (۱۳۲۸ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۰م) فقیه مجتهد، مفتی حلب.



ولد في حلب، تحريّج في المدرسة الخسروية، من شيوخه محمد سعيد الإدلبي، ومحمد راغب الطباخ، أُجيز من الشيخ محمد العبجي بما أجازه به شيخه أحمد الشماع بإسناده عن مشايخه في الأزهر، وسلك الطريقة النقشبندية. إمام وخطيب في جامع حيّ المعادي، ثم في الجامع الأموي الكبير بحلب، وعمل في النيابة العامة ومحاكم الصلح المدنية، وحلَّ كثيرًا من الخلافات. درّس العلوم الشرعية، عين مفتي الشافعية ثم كان مفتيًا لحلب سنة معمد أسعد العبجي، في على المذهبين الحنفي والشافعي، يفتي على المذهبين الحنفي والشافعي، وأحيانًا على المذاهب الأربعة.

عُرف بعلاقاته الاجتماعية الواسعة، وكان يغتنم المناسبات للدعوة والنصح، ويتحرَّى الحلال، ويقوم الليل، ويسعى في حاجة الفقراء. مات في ٤ صفر، ٨ أيار. وترك مؤلفًا ضخمًا يعدُّ موسوعة في الفقه الشافعي(١).

(۱) مائة أوائل من حلب ٣٦/١، موسوعة اللعاة والأئمة
 (۱) معجم المعاجم والمشيخات ١٠٣/١ (وفيه اسمه: محمد عثمان بن عمر بلال). وما كتبه فياض العبسو من موقع رابطة أدباء الشام، ومنه صورته.

### محمد عمر توفیق (۱۳۳۷ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۶م) کاتب، شاعر، وزیر.



ولد في مكة المكرمة، تلقّى تعليمه في القسم العالي من مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة، وعمل عقب تخرجه عام ١٣٥٥هـ مدرسًا بدار الأيتام في مكة المكرمة، وانتقل إلى العمل بجريدة «أم القرى»، فإدارة البرق والبريد والهاتف، ومنها إلى مطابع الحكومة، فديوان نائب الملك في مكة المكرمة. وعمل في التجارة والصحافة مديرًا لمكتب جريدة «البلاد» في العاصمة المقدسة. وفي عام ١٣٨٢ه عُيِّن وزيرًا للمواصلات، وكُلِّف بأعمال وزارة الحج والأوقاف حتى عام ١٣٩٢هـ. وعد من أدباء مرحلة التجديد التقليدية، وهو شاعر وناثر، وله العديد من المقالات التي نُشرت في الصحف، إضافة إلى بعض الكتب. توفي يوم ١٠ ذي القعدة.



محمد عمر توفيق (خطه)

ومماكتب فيه:

- النزاهة الشامخة/ عبدالله عمر خياط.-جدة: مطابع سحر، ١٤١٥ه، ٣٦٧ص.

- محمد عمر توفيق بلسانه ولسان الآخرين/ جمعه ابنه فاروق. - حدة: مطابع سحر، ١٤١٧ه، ٤٦٧ص.

- محمد عمر توفيق: العقل الكبير/ زهير محمد جميل كتبي. - مكة المكرمة: المؤلف، ١٤١٥هـ، ٢٥٥ص.

ومن تآليفه: من ذكريات مسافر، طه حسين والشيخان، أيام في المستشفى، الزوجة والصديق، تأملات وذكريات، حكايات... الرسائل(٢).

محمد عمر بن جعفر بن طالب (۱۳۵۱ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد عمر الداعوق (۱۳۳۲ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۱م) شیخ واعظ.





محمد عمر الداعوق في لبنان ثم في الشارقة

(۲) هديل الحمام ۱۲۱۰/۶ السيرة الذاتية في الأدب السعودي ص ۲۱، رجال وراء جهاد الرابطة ص ٥٠٥ الفيصل ع ٢١٠ (ذو الحجة ١٤١٤ه) ص ١٣٦٠ الأربعاء (ملحق المدينة) ١٤١٥/١/١/١ هـ، دليل الكاتب السعودي مص ٢٥٦٠، الرحلات وأعلامها في الأدب السعودي المعاصر ص ٢٩٩١، عكاظ ع ٧٢٨٨ (١٤٠٦/٩/٢٥).

من بيروت. نشأ يتيمًا، درس في مدرسة الصنائع في العاصمة وتخرّج منها ميكانيكيًّا، تتلمذ على الشيخ سعدي ياسين، وثقف نفسه من مطالعة الكتب. سافر إلى يافا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عاملًا في اختصاصه، عاد إلى لبنان سنة ١٣٦٨هـ (۱۹٤۸م)، وأسَّس «جماعة عباد الرحمن» سنة ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م) التي لا تتدخل في السياسة، وكانت له دروس منتظمة في مسجدي الإمام على بن أبي طالب والمسجد العمري، دعا الناس إلى العودة إلى الدين والتضامن لئلا يصيبهم ما أصاب أهل فلسطين، واهتمَّ بنشر مكارم الأخلاق، وتربية الشباب، من خلال الجماعة التي أسَّسها، وصار له تلامذة تفرقوا في أنحاء لبنان للدعوة وتقديم الخدمات الاجتماعية، وتضاعف نشاطه في المساجد والمنتديات ووسائل الإعلام والرحلات. انتقل إلى الشارقة بدعوة من أميرها واستقرَّ بها نمائيًا منذ سنة ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، وأكمل دعوته هناك محدِّثًا يوميًا عبر إذاعة الشارقة، ثم مدرسًا وموجهًا دينيًا عبر وسائل الإعلام الأخرى، ومصلحًا اجتماعيًا. مات في ٢٦ صفر، ۲٦ آذار.

الماليم المال

محمد عمر داعوق (خطه وتوقيعه)

من عناوين كتبه: أنس بن النضر (مع محمد علي القطب)، أولو الألباب، خير وصية، أبو دجانة: صاحب عصابة الموت (مع القطب)، سالم مولى أبي حذيفة (مع القطب)، سعد بن عبيد (مع السابق)، الطفيل بن عمرو الدوسي (مع السابق)، عمر بن الخطاب الفاروق (مع السابق)، عناصر النجاح والفلاح، فتى العشيرة الوليد بن المغيرة (مع السابق)، ندوات الأسر في سيرة خير البشر، نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم (مع القطب وأحمد عبدالجواد الدومي)(۱).

محمد عمر الزغواني (١٣١٢ – ١٣٩٩هـ = ١٨٩٤ – ١٩٧٩م) مفسِّر ومحدِّث فقيه.

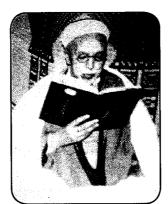

من تونس. قرأ بجامع الزيتونة على الشيخ محمد الصادق النيفر وغيره، وتخرج محررًا على شهادة التطويع، ثم اجتاز مناظرة التدريس من الطبقة الأولى، وأجازه الشيخ محمد الصادق المحرزي (ت ١٣٨٢هـ)، والشيخ إبراهيم المارغني، الذي أخذ عنه القراءات السبع جمعًا وإفرادًا، وأُجيز من آخرين خارج تونس. ولبث مدرسًا بجامع الزيتونة أكثر من نصف قرن. واشتهر بدراسة كتب

 (۱) المستقبل ع ۲۲۲۲ (۲۰۰۱/۲۸م) قرى ومدن لبنان ۲۲۳/۳ مع إضافات. وخطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة.

الحديث خارج دروسه الرسمية، كصحيحي البخاري ومسلم، والشفا للقاضي عياض، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، الذي وصل إلى جزئه السابع عشر، وأعاقته المنية عن إتمامه، كما اشتهر بدراسة التفسير، وأسلوبه فيه أنه يتوسع في المعنى اللغوي، ويتبع ذلك ببيان المعنى المناسب، مع إيراد مختلف التفاسير والآراء، وينتقل إلى تحليل الآية تحليلًا دقيقًا، وذكر ما يمكن فهمه من المعاني. وتولًى إمامة جامع الحجامين حوالي نصف قرن، منذ تأسيسه سنة ١٣٥١هـ، وقد كان قبل ذلك ينوب عن الشيخ محمد الصادق النيفر بجامع الزراعية.

ومن مصنفاته: الدرر المنتثرة في تفسير سورة البقرة (نشر منه سبع حلقات في مجلة الهداية)، سلم المعالي في الأسانيد العوالي (وهو ثبت جمع فيه إجازاته من شيوخ متعددين)، الشذرات السانحة في تفسير سورة الفاتحة (٢).

محمد بن عمر سيدي (١٣١٨ - ١٤١٧ه = ١٩٠٠ – ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عمر الشطبي (۱۳۲۲ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۱۳م) کاتب ناشر، قیادي حزبي.



من مصر. كتب في فروع الأدب والفنّ، في القصة القصيرة والرواية والشعر والمسرح (٢) تراجم المؤلفين التونسيين ٢٣/٢، الموسوعة التونسية ١٠٦/٢) المرسوعة التونسية ص ٥٠٣.

والنقد الاجتماعي، والسياسي، إضافة إلى نشاطه الإعلامي والثقافي، فقد أسَّس (دار الحياة للنشر والإعلام)، وجريدة (الحياة) المصرية، ورأس مجلس إدارتها، كما أسس حزب الحياة، وجمعية الأرامل والمطلقات، وجملة الفن، وجملة أضواء الإسلام، وكان عضو اتحاد الكتّاب، ونادي القصة، وجمعية الأدباء، واهتمَّ بشأن الأمة، وجعل في جريدته مكانًا للحديث عن قضية كوسوفا وغيرها، وعالج مشكلات اجتماعية من خلال قصصه القصيرة، ونُعى في ٢٣ ربيع الآخر، ٥ مارس.

صدر فيه كتاب: الكاتب والروائي الكبير محمد عمر الشطبي وجهوده الأدبية والثقافية/ بكر إسماعيل الكوسوفي. من عناوين كتبه: جيهان السادات رائدة المرأة العربية، عبدالحليم حافظ الفنان الإنسان، نفوس معذَّبة، كلمتي، الرجل الذئب، نحاية الحروب، المرأة العربية، آهات حزينة، شباب ضائع، امرأة ولكن، عجبي، دموع وابتسامات، كؤوس فارغة، نساء غانيات(١).

محمد عمر الطشاني (... - 7731 a = ... - 0..74) كاتب ومحرر صحفى.



من ليبيا. بدأ نشاطه الصحفى عندما كان طالبًا بالمدرسة الثانوية عام ١٣٦٨هـ

(١) صحيفة التحرير ٢١/٤/٤٣١هـ.

(۱۹٤۸م) عندما أصبح مراسلًا صحفيًا لجريدة (العرب الدولية) التي أصدرها يونس بحري، وكان أثناءها ضمن صفوف حزب الكتلة الوطنية الحرة، ثم نشط أثناء دراسته الحقوق بجامعة إبراهيم باشا (عين شمس) حيث كان محررًا صحفيًا في الشأن الليبي بجريدة (القاهرة) اليومية، إلى جانب إصداره وتحريره مجلة (صوت ليبيا) في القاهرة، وكونه مديرًا لجلة (المعركة). وبعد عودته إلى ليبيا اختير مديرًا للمطبوعات والنشر، وأنشأ حينها أول مطبعة حديثة للولاية، وتولَّى مواصلة إصدار ورئاسة تحرير جريدة (فزان). وبعد إلغاء النظام الفدرالي للمملكة الليبية أصدر جريدة (الحرية) وبما اشتهر، حيث كان من أبرز كتّاب الصحف ومحرريها، وبعد انقلاب القذافي أوقفت، وترك وطنه بعد أن اشتد به المرض، وتوفي في كندا يوم الاثنين ١٥ رمضان، ١٧ أكتوبر(٢).

محمد عمر الطوانسي (7771 - 0.31a = 1191 - 01914)موظف شاعر.



من مواليد مدينة القاهرة، أنهى تعليمه الابتدائي، وتوظف في هيئة البريد معانيًا شظف العيش، وكان عضوًا في نقابة المؤلفين والملحنين بالقاهرة وباريس، وعضوًا في اتحاد كتّاب مصر، ونُشرت له قصائد (٢) ملونات مكتوب (ليبيا نغمًا في خاطري) بتاريخ ٨

يونيو ٢٠١١م.

عديدة في الدوريات. طبع له كتاب: أحاديث العبقرية: أبحاث في

الأدب العربي والغربي.

كما طبعت له الدواوين التالية: همسات الناي، على شفاه الزمن، لآلئ بين الأمواج، رنين الصمت، سرُّ الله<sup>(۳)</sup>.

### محمد بن عمر فخّار (.771 - ٧٠٤١٥ = ١١١١ - ٧٨٢١٩) فاضل إباضي مجاهد.

من غرداية بالجزائر، درس في قسنطينة، ثم في الزيتونة ومعهد الخلدونية بتونس، عاد فكان مديرًا لمدرسة الهدى القرآنية في قسنطينة عشرين عامًا، من أقطاب الحركة العلمية والإصلاحية، شارك في نشاطات جمعية العلماء المسلمين، وأسهم في الحركة الوطنية وجمعيات خيرية وكشفية ورياضية، وإبان الثورة التحريرية كان مسيرًا لحركة فدائية تتولَّى إحضار القنابل والأسلحة، سُجن، ومات في ٢٩ ذي الحجة، ٢٤ . أوت (أغسطس)<sup>(٤)</sup>.

### محمد عمر القاضي (۱۳۲۸ – ۱۹۸۱ هـ؟ = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۱م) مناضل سیاسی.

ولادته بمدينة مصوع الإرتيرية، تعلم القرآن الكريم وعلوم العربية، وتعلم في المدرسة الإيطالية، وقام بأعمال حرة، وتنقل بين عدة أحزاب سياسية، منها «حزب الرابطة الإسلامية»، الذي عمل محررًا لجريدته «صوت الرابطة الحرة»، ثم أنشأ حزبًا جديدًا، وأصدر الجريدة الأسبوعية «الاتحاد والتقدم» عام ١٣٧١هـ (١٩٥٢م) لسان حال الفيدرالية الإرتيرية والإثيوبية، وانتخب عضوًا في الجلس الفيدرالي الإمبراطوري بين

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) معجم أعلام الإباضية ٢/١٩٩٠.

إثيوبيا وإرتيريا، لكنه استقال بسبب التعدّي على حقوق إرتيريا، واشتغل بالمحاماة، ثم غادرها إلى مصر لاجئًا سياسيًا، ومنها إلى الحجاز، واتصل بالكثير من الزعماء والرؤساء وخبراء القانون الدولي لبيان القضية الإرتيرية، وحرر رسائل ومذكرات ونشرات صحفية لأحل ذلك، ومضى إلى الإمبراطور نفسه للتفاهم في هذا الشأن دون فائدة، ثم طورد وأوذي ومُنِع من الخروج، وسطا الأمن على الوثائق التي بحوزته، وقُدِّم للمحاكمة، وحُكِم عليه بالسجن عشر سنوات، وبعد خمس سنوات خرج من السجن بشرط الابتعاد عن السياسة، ثم قُبض عليه ثانية، ومرة أخرى، وغادر البلاد عام ١٣٩٧هـ، وتوفي بالرياض.

كتبه: إرتيريا الوطنية تحت ظلِّ النظام الفيدرالي الإثيوبي.

وله عدة مذكرات في القضية نفسها، مثل: ملحص قضية إرتيريا، نبذة عن الحوادث الحارية في إرتبريا وإثيوبيا، تقرير عن قضية إرتيريا، حقائق ومعلومات عن قضية إرتيريا وعدم تحقيق الفيدرالية المقررة من هيئة الأمم المتحدة، مشاكل العمل والعمال في إرتيريا(١).

محمد بن عمر مزهود (1371 - 37312 = 1791 - 7..74) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عمر المشهور ( . . . - 3 . 3 / 4 = . . . - 3 / 9 / 9) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عمر منيمنة (0171-3,312= >> 141-34819) إداري ومفسّر شاعر.

(١) موقع مفتي إرتيريا الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر

(رجب ۱٤٣٣هـ).



ولد في بيروت. تعلم في مدرسة السمطية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ثم في مدرسة دار العلوم، وصار معلم كشافة، ثم مديرًا لدار العلوم، ومديرًا لمأوى الأيتام في بيروت، ثم لمدرسة نادي الفتيات المسلمات، ثم للكلية الشرعية، وتمكن من معادلة شهادتما بالشهادات العليا لجامعة الأزهر. أسَّس مدرسة القنطاري التابعة للجمعية المذكورة وأدارها، مدير العجزة في بيروت، مفتش إداري في وزارة الاقتصاد. أسَّس جمعية آل منيمنة، وتعاونية الموظفين، ومديرية اليانصيب الوطني اللبناني!

ومؤلفاته هي: ديوان شعر، مختصر في تفسير القرآن الكريم، طريقة مبتكرة لتعليم مبادئ القراءة العربية، مختارات نفيسة من أحسن ما قرأت<sup>(٢)</sup>.

محمد عمران = محمد محمد عمران هريدي

محمد عمران (7771 - 71312 = 7391 - 79914) محرر صحفي، شاعر حداثي.



(٢) شخصيات عرفتها ص ١٣٦. وصورته من كتاب: جمعية الكشاف المسلم في لبنان/ محمد حير القاضي.

من مدينة الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس. نال إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق، ثم دبلومًا في التربية من الجامعة نفسها. درَّس في ثانويات دمشق. حرّر في صحيفة «الثورة» وغدا سكرتير التحرير فيها. ورأس تحرير مجلة «المعرفة» التي تصدرها وزارة الثقافة السورية. عضو اتحاد الكتّاب العرب. قدم برامج إذاعية وأعمالًا غنائية، ونشر مقالات في الصحف والمحلات، واعتبر من رواد الحداثة في الشعر في سورية إلى جانب الماغوط.

له عشرة دواوين شعر، وثلاثة كتب في الأدب والنقد، منها: أنا الذي أرى (شعر)، أغان على جدار جليدي (ملحمة شعرية)، تجربتي في الثورة، الجوع والضيف (شعر)، الدخول في شعب بوان (شعر)، ديوان محمد عمران: ١٩٦٣ – ١٩٨٣م، للحرب أيضًا وقت: قراءات أدبية، مديح من أهوى (شعر)، مرفأ الذاكرة الجديدة (شعر)، كتاب الملاجة، أوراق الرماد، قصيدة الطين، كتاب المائدة. وله أعمال أدبية أحرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

### محمد عمران خان الندوى (7771 - 7.316 = 3181 - 71819)عالم تربوي، داعية وجيه.

من مدينة بحوبال في الهند. والده محمد إلياس الذي رأس لجنة الإشراف على مساجد الولاية. التحق بدار العلوم (ندوة العلماء) في لكهنؤ ونال منها العالمية، وتخصص في الدعوة بجامعة الأزهر. عاد إلى الندوة وأصبح عميدًا لها، وحدم فيها الإدارة والتعليم (١٨) سنة، وكان زميل العلامة أبي الحسن الندوي. ثم انتقل إلى

(٣) أسئلة الشعر ص٢٨٧، معجم المؤلفين السوريين ص ٣٦٨، دليل الإعلام والأعلام ص ٥٢١، الفيصل ع ٢٤٢ ص ١١٨، موسوعة أعلام سورية ٣٤٧/٣، أعضاء اتحاد الكتاب ص ٨٨١، موقع المفكرة الثقافية ٢٠١٢/٢/٦م.

بموبال وأنشأ بما فرعًا للندوة باسم «دار العلوم تاج المساجد»، أنشأها في جامع أثري واسع، وكان مهجورًا منذ انتهاء الحكومة الإسلامية في هذه الولاية، فتولَّى إعماره وتكملته وتنظيمه مدة ثلاثين عامًا، وجعل المدينة أحد المراكز المعروفة بعقد الاجتماعات الدعوية السنوية الكبيرة. وكان كبيرًا في توجيهه وإدارته، وصار قوة وساعدًا للمسلمين في المنطقة الوسطى بالهند، وكانت حكومات تلك الولاية تحترمه وتعرف مكانته. توفي يوم ١٣ صفر، الموافق ١٨ تشرين الأول (أكتوبر)<sup>(١)</sup>.

### محمد بن عمران آل عمران (۱۳۷۰ - ۲۵۱ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۲م) شيخ فاضل.

من الرياض. درس على عدد من العلماء، منهم عبدالعزيز بن باز، وعبدالله بن جبرين، وعبدالعزيز بن مرشد، كما رحل في طلب العلم إلى دول من العالم العربي والإسلامي، واختصَّ بالحديث الشريف وعلم الأنساب، وكانت لديه مكتبة ضحمة، ودرَّس علوم الشريعة، وألقى محاضرات، وكانت له قدرة على استنباط الأحكام والفوائد، ومجالسه العلمية مفيدة ومرغوبة، ومن الزهاد، والمهتمين بأحوال الفقراء. توفي أوائل شهر ربيع الأول.

له بعض المؤلفات والكتابات والمحاضرات الدعوية والدروس التربوية(٢).

محمد عمرو بن عبداللطيف الشنقيطي (3771 - P731a = 00P1 - A. . 79) باحث في الحديث.



ولد في القاهرة. درس في كلية التجارة. عيِّن موظفًا بمديرية القوى العاملة في مجمع التحرير، لكنه ترك هذه الوظيفة بعد شهرين لاختلاط الرجال فيها بالنساء. من شيوخه الشيخ محمد نجيب المطيعي. وقد تعلق بالحديث الشريف فكان جلَّ ماكتبه فيه، وكان حييًا زاهدًا ورعًا، من مدرسة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني. مات في ١٣ محرم، ۲۱ كانون الثاني (يناير).

من تصنيفاته: أخذ الجنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة ومعه الأذكار الصحاح والحسان في الصباح والمساء وبعد الصلاة، القسطاس في تصحيح حديث الأكياس، تخريج أحاديث الحقوق (حقوق دعت إليها الفطرة لابن عثيمين)، آداب حملة القرآن للآجري (تحقيق)، البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة، تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة، تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع، حديث قلب القرآن يس في الميزان وجملة مما روي في فضلها، تخريج أحاديث كتاب «الذلّ والانكسار للعزيز الجبار» لابن رجب (مع حسين الجمل)، تعليقات على كتاب إماطة الجهل بحال حديثي «ما خير للنساء» و «عقدة الحبل» (جمع وتنسيق زوجته أم عبدالرحمن بنت النوبي). وكتب أخرى مخطوطة ذكرتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

محمد عنبر  $(\dots - P1314? = \dots - NPP14)$ باحث فلسفى إسلامي.

من سورية. اهتمَّ بالدراسات الفلسفية اللغوية، وكتب مقالات، وترك تراتًا فكريًا

ومما طُبع له: جدلية الحرف العربي وفيزيائية الفكر والمادة، الشيء في ذاته: معلم لبناء الوجود كما هو معلم للعلم والفلسفة، الإنسان والحق.



### محمد عنبري (٠٠٠ - ١٤١٤هـ = ٠٠٠ - ١٩٩٤م)

كاتب سلفي.

من أول المؤسّسين لجمعية علماء القرويين بفاس، التي كان يترأسها علال الفاسي، وكان عنصرًا فعالًا في مختلف أنشطتها الثقافية، وبيته شبه مكتب مركزي لهذه الجمعية، التي كانت تعقد فيها الاجتماعات السرية أيام الاحتلال. وكانت له كتابات عديدة ذات اتجاه سلفي، نشر الكثير منها في محلة «دعوة الحق»، أو أذيع في المذياع، وله محاضرات. توفي يوم الأربعاء ٢٢ ذي الحجة، الأول من يونيو(1).

محمد عنتر المنشاوي (٠٠٠ - ٢٠١٤ هـ = ٠٠٠ - ١٢٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

> (٣) مماكتبه هايي حلمي في موقع عرب هاردوبر (استفيد (٤) معلمة المغرب ١٨/١٨٠. منه في ۱/۱/۱۹هـ).

<sup>(</sup>١) البعث الإسلامي ع ٧ (١٤٠٧هـ) ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الرياض ٣/٨/١٤٢٥م، وماكتبه عبد العزيز السريهيد في (ملتقى أهل الحديث) ١٤٣٢هـ.

محمد العنقة = آيت أوعراب محمد إيدير

محمد عوّاض الثبيتي (۱۳۷۱ - ۱۳۷۱ه = ۱۹۵۲ - ۲۰۱۱م) شاعر حداثی.



من مواليد منطقة الطائف. حصل على إجازة في علم الاجتماع من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، عمل في التدريس، وفي إدارة التعليم بمكة المكرمة، شارك في أمسيات شعرية، وفي الصحف، وحصَّل جوائز. اعتبر من رواد قصيدة التفعيلة بالسعودية، وثار لغط حول أشعاره في فترة التجاذب والتراشق بين الحداثيين وأهل الدين، وهجم على المفكر الإسلامي عوض القرني. ومات يوم الجمعة ١٠ صفر، ١٤ كانون الثاني (يناير).

و تعارف . عرفة بارده غرفة بابحا د المن طاأى باب د أرجاؤها عامده غبشن سمحا دی علی مُدمین دصمت یموم علی مدم واحده لا واحد .

محمد عواض الثبيتي (خطه)

دواوينه: التضاريس، تحجيت حلمًا تحجيت وهمًا، ديوان محمد الثبيتي (الأعمال

الكاملة، ٣٣١ص، ١٤٣٠هـ)، عاشقة الزمن الوردي، موقف الرمال<sup>(١)</sup>.

محمد عودة = محمد داود عودة

محمد عودة = محمد بن عبدالفتاح عودة

محمد عوض = محمد محيى الدين عوض

**محمد عوض** (۱۳۵۲ – ۱۶۱۷ه = ۱۹۳۳ – ۱۹۹۷م) فنان کومی*دی.* 

اسمه الكامل: محمد محمد عوض يوسف.



من مواليد القاهرة. حصل على إجازة في الآداب من جامعة عين شمس، ودبلوم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، تفرَّغ لمهنة التمثيل وبدأ مع فرقة نجيب الريحاني. عيِّن مديرًا للمسرح الكوميدي سنة في السنة نفسها. بلغ عدد المسرحات التي شارك فيها (٣٠) مسرحية، وأكثر من شارك فيها (٣٠) مسرحية، وأكثر من التلفزيونية. توفي يوم الخميس ٢٠ شوال، التلفزيونية. توفي يوم الخميس ٢٠ شوال،

(۱) موسوعة الشخصيات السعودية ص ١١٥، معجم البابطين الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ٢٥، معجم البابطين ١٩٠٤، أحوال المعرفة (الرياض) ع ١٦٢ (جمادى الأولى ١٤٣٢هـ) ص ٢٢، الموسوعة الحرة ٢٨ أكتوبر ١٠١٠م. (٢) الأسبوع العربي (١٠١٨م) الموسوعة الحرة (٢) الأسبوع العربي (١٤١٧/١١٨م)

(۲) الاسبوع العربي (۱۲۱۷/۱۱/۸هـ)، الموسوعة الحرة ۲۰۱۳/۲/۲۸م.

محمد عوض القوني (۱۳۲۶ – ۱۳۹۹هـ = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۹م) دبلوماسي.



ولد في بلدة زهور الأمراء بمحافظة البحيرة. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة فؤاد الأول بالقاهرة. وبدأ حياته العملية سكرتيرًا في المفوضية المصرية بروما، ثم كان قنصلًا لمصر في بومباي بالهند، فرئيسًا لوفد مصر الدائم بالأمم المتحدة، ورئيسًا للجنة نزع السلاح بالأمم المتحدة، فسفيرًا في موسكو، ولندن، ثم وزيرًا للسياحة، مدير الإدارة السياسية بوزارة الخارجية (ال.

محمد عوض المشطَّر (۱۳۵۰ – ۱۹۹۱ هـ = ۱۹۹۳ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عوض منقش (۱۳٤٧ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عويفات بن عيسى الغيشاوي (١٣٢٨ – ١٤٠٢هـ = ١٩٠٠ – ١٩٨٢م) فقيه.

 (٣) ملونة القويي (١٤٣٣هـ)، معجم البابطين لشغراء العربية، ومما كتبه كامل رحومة في موقع أخبار دمنهور
 (١٤٣٣هـ).



ولادته في (الغيشة) بولاية الأغواط في الجزائر، تعلم في زاوية الهامل، وفي مدينة فاس، وأخذ عن شيوخ العلم في مصر وتونس، عمل قاضيًا في جيش التحرير، وسجن ثلاث مرات، كما عمل إمامًا مدينة وهران، ومفتيًا بمدينة تيارت، وأمَّ في مدن أخرى، إلى أن انتهى به المطاف في قرية تاويالة، وبما وافته المنية يوم الجمعة ٢٠ قرية تاويالة، وبما وافته المنية يوم الجمعة ٢٠ شعبان، ١٢ يونيو(١).

محمد العياشي طاع الله (١٣٨٢ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٦٧) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد عیتاني** (۱۳٤٥ – ۱۹۰۸ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۸م) کاتب مارکسی مترجم.



ولد في رأس بيروت، عمل مدرسًا للأدب العربي منذ أواخر الأربعينات، وبدأ النشر في مجلة الأديب، ثم الأنباء، الثقافة الوطنية، الشعب، الأخبار، والطريق. وكان منتميًا إلى الحزب الشيوعي اللبناني.

أعماله الأدبية البارزة: مجموعات قصصية: أشياء لا تموت، مواطنون من جنسية قيد

(١) موقع المدرسة القرآنية (رجب ١٤٣٣هـ)، الموسوعة الحرة ٢٠/٢/٢٦م.

الدرس، متراس أبو فياض، ورواية حبيبتي تنام على سرير من ذهب. وله أيضًا: القرآن على ضوء الفكر المادي الجدلي. ومما ترجم من كتب: رأس المال لماركس، الأيديولوجية العربية المعاصرة لعبدالله العربي، مائة قصيدة حبّ لبابلو نيرودا، ومسرحيته نيرودا الوحيدة: تألق جواكان موريتا ومصرعه). وذكرت له ترجمات أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد عيد = محمد فرج عيد

محمد عيد البُغا (١٣٤٨ - ١٣٤١ه = ١٩٣٠ - ٢٠٠٩م) ناشر إسلامي، داعية. عُرف بكنيته أبي سليم.



من دمشق. تخرَّج في مدارس التربية، ثم درَّس، وصار مديرًا لمدرسة ابتدائية، وأمين سرِّ لجنة المعلمين بدمشق. رافق دعوة الإخوان المسلمين منذ نعومة أظفاره، وعندما دخلها حرَّ معه كلَّ طلابه، وعددًا كبيرًا من زملائه وجيرانه، وشارك في قراراتها وفي محنها، وكان عارفًا بأصول العمل الإسلامي وضوابطه، لا يحبُّ القادة المتسرِّعين، ولم يكن يرى مجابهة النظام بالسلاح. درس على علماء حيِّه، وانقطع للعلم الشرعي مدة، ودرس الفقه الشافعي وركز عليه، ثم كان من أبرز قيادات جماعة الطلائع الإسلامية التي كان يقودها الداعية الكبير عصام العطار. وأنشأ في وسط المدينة «مكتبة دار الفتح»، ونشر

(۲) شخصیات وأدوار ص ۲٦۳، الأسبوع العربي
 ۱۹۸۸/۲/۱۳ الأفق ع ۱۹۱ (۱۹۸۸/۲/۱۹م).

من خلالها كتبًا إسلامية عديدة، وبعد المحنة انتقل إلى بيروت، وبعد حوادثها الدامية غادرها إلى الأردن، وكان فيها منقادًا لقيادة الحماعة. توفي يوم الخميس ٧ محرم، ٢٤ كانون الأول بعمّان (٣).

محمد عيد حسن عوض الله (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن عيد بن عابدين البربري (١٣٣٩ – ١٤٢٣هـ = ١٩٢١ – ٢٠٠٢م) فقيه مقرئ شاعر.

من القاهرة. كفيف. حفظ القرآن الكريم، وحصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة بالأزهر، والعالمية مع الإجازة في التدريس. من شيوخه أحمد النابلسي،. ومحمد المغربي، ومصطفى محمد مسعود. حفظ متونًا في القراءات، ودرَّس القراءات في كلية اللغة العربية الأزهر، ثم تخصُّص في القضاء بكلية الشريعة، وحصل منها على الدكتوراه، وصار أستاذًا للقراءات والنحو والتفسير والصرف والبلاغة، كما درَّس الفقه الحنفى في معهد القاهرة وغيره، وكان شيخ مقرأة الحنفى بحيّ الأزهر، وشيخ مقرأة ميسون، وخطيبًا في جامع الأشرف. وله مؤلفات، منها: رسالة فيما يخالف فيه نافع حفص الكوفي (وهي لامية على نسق الشاطبية)، مذكرات في تنظيم الإسلام للأسرة، مذكرات ثقافة إسلامية في علوم القرآن وعلوم السنة، مذكرة في الفقه، ملحمة شعرية بعنوان: زليخا وعزيز مصر في عهد يوسف عليه السلام، تزيد على (٥٨) مشهدًا، دفع الضرر في الشريعة الإسلامية (رسالته في الدكتوراه، واسمه عليها: محمد

 (٣) مما كتبه زهير الشاويش ومنير الغضبان في موقع «سوريون دائما في قلب الحدث» إثر وفاته، وما كتبه الداعية عصام العطار في موقع رابطه أدباء الشام. وإضافات،

عيد عابدين عبدالله)(١).

محمد العيد بن محمد علي خليفة (١٣٢٢ – ١٣٩٩ه = ١٩٠٤ – ١٩٧٩م) عالم شاعر كاتب.



وُلد في مدينة عين البيضاء بالجزائر، تتلمذ على الشيخين محمد الكامل بن عزوز، وأحمد بن ناجي، انتقل إلى مدينة بسكرة، وواصل دراسته على المشايخ، ثم قصد تونس للدراسة في جامع الزيتونة، وعاد إلى بسكرة ليسهم في حركة الانبعاث الفكري عن طريق مزاولة التعليم ونشر القصائد والمقالات في الصحف والمحلات، كمجلة صدى الصحراء، والمنتقد، والشهاب. دُعى للتعليم في مدرسة الشبيبة الإسلامية الحرة بمدينة الجزائر التي عمل فيها مدة اثنى عشر عامًا، وأسهم خلالها في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان من أعضائها العاملين، وفي هذه المدة نشر الكثير من قصائده في صحف الجمعية: البصائر، السنَّة، الشريعة، الصراط.. وكذا في صحيفتي المرصاد، والثبات، وعقب الحرب العالمية الثانية عاد إلى بسكرة حتى حكمت عليه الإدارة المحتلة بالإقامة الجبرية، حيث بقى معزولًا حتى استقلال الجزائر عام ١٣٨٢ه. ولقب بشاعر الشباب، وشاعر الشمال الإفريقي، وشاعر الجزائر الفتاة. توفي في ٧ رمضان، الموافق ٣١ يوليو (تموز).

(١) إمتاع الفضلاء ٣٦٤/٤. وإضافات.

### ومماكتب فيه:

- شاعران من الجزائر: الأمير عبدالقادر الجزائري ومحمد العيد خليفة / محمد رشدي حسن.

- الاتحاه الإسلامي في شعر محمد العيد الخليفة/ محمد بن عبدالرحمن الربيع. - محمد العيد أمير شعراء الجزائر وخبايا من

– محمد العيد امير شعراء الجزائر وخبايا مر حياته وشعره/ وليد قنباز (خ).

وقدمت فيه رسائل جامعية، مثل:

- محمد العيد آل خليفة وشعره الإسلامي/ ابن سمينة محمد، جامعة الجزائر، ١٤٠٥ ه. - الأسلوب في شعر محمد العيد/ نصر الدين بن زروق، جامعة الجزائر، ١٤١٧ ه. - الأسلوب في شعر محمد العيد من خلال النماذج البلاغية/ حمودي السعيد، جامعة الجزائر، ٢٤٢٢ه.

- البعد الإسلامي لشعر محمد العيد خليفة. - جامعة الجزائر، ١٤٠٥ه، (ما جستير).

وصدر له: ديوان محمد العيد محمد علي خليف خلي خليفة (٦٠٢ص)، تكملة ديوان محمد العيد خليفة/ جمع وتقديم محمد بن سمينة، العيديات المجهولة (جمعها السابق)، بلال بن رباح (مسرحية شعرية)(٢).

محمد عيداروس (۱۳۹۱ – ۱۶۳۶هـ = ۱۹۷۱ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد عيسى (١٣٦٠ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٤١ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) أعلام من الصحراء ص ۱٦٠ الأدب الإسلامي ع ۲۸ ص ۹۰ الفيصل ع ۱۳۳ (رحب ١٤٠٨هـ) ص ۱۰۷ رحالات في أمة: الجزائر/ ص٥٧، معجم الشعراء الجزائريين ص ١٣٩، شعراء عرب معاصرون ص ٢٠٩ (وسنة وفاته في

### محمد عیسی سَیْدا (۱۳۶۳ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۱م)

عالم قومي. والده الشيخ محمود القره كوي. ولد في قرية قره كوه بولاية موش في تركيا، وفي حوالي سنة ١٣٥٠ه هاجرت أسرته إلى سورية واستقرّت بقرية (تل أيلول) التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة، وتنامى عنده الشعور القومى لما أصاب الأكراد من ظلم وتنكيل في تركيا، والتقى بالشخصيات الكردية البارزة، وانتسب إلى جمعية حويبون الكردية، وتواصل مع المناضل عثمان صبري، واتفقا على فكرة إنشاء أول حزب سياسي كردي في سورية، وتم تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي (البارق) عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٧م) وكان له الدور الأكبر البارز في ذلك. وبني مدرسة دينية في قرية (كركوند) وأخرج دفعات من الطلبة مشبعة بروح قومية، وكان له تأثير على قطاعات واسعة من الأكراد، وفي العام التالي أوفد إلى العراق للقاء مصطفى البارزاني، وكانت مواقفهما متشابحة في الكثير من الأمور الوطنية والدينية. واستقال من الحزب إثر ظهور بوادر الانشقاق فيه، ثم قام بدور لتوحيد قواعد الحزب، وانتخب عضوًا في اللجنة المركزية فيه، ثم استقال مرة أحرى، ودعم حزب العمل الكردستاني (المناوئ للدين)، وكان هو ووالده من شيوخ الطريقة النقشبندية! ومات في ٩ ربيع الأول، ٣١ أيار <sup>(۳)</sup>.

محمد عيسى الشرقاوي (١٣٥٠ . ١٣٥٧ه = ١٩٣٨ . ١٩٣٨م) كاتب ومحرر صحفي.

(٣) الموسوعة الحرة ١٩/٦/١١،٢٠١م.

المصدر الأخير: ١٩٧٥م).

ديوان<sup>(۲)</sup>.



من مصر. تخرَّج في قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، عمل في صحيفة (الجمهورية)، ثم انتقل إلى (الأهرام) منذ عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م)، واختص بالشؤون الخارجية، وخاصة شؤون القارة الإفريقية، وترأس القسم الخارجي لصحيفة الأهرام، ثم عمل مديراً لمكتب الأهرام بفرانكفورت، ثم مديراً لتحرير الطبعة العربية بالصحيفة، ثم مديراً لتحريرها. وكانت له زاوية أسبوعية فيها بعنوان: «حكاية سياسية» تنشر كل يوم سبت، على مدى (٢٢) عاماً. توفي يوم الاثنين ٨ محرم، ١١ نوفمبر.

## محمد بن عيسى الشطي الورقلي (١٣١٠ – ١٣٩٦هـ = ١٨٩٢ – ١٩٧٦) فقيه مالكي.

ولد في قرية الشطّ التابعة لمدينة ورقلة بالجزائر. حفظ القرآن الكريم، وتتلمذ على علماء، منهم عبدالله الشنقيطي، ومن آخرين من اليمن وفلسطين ومصر وأفغانستان، وعُرف بالزهد والتصوف، مع شغف بالعلم، فاشتغل بنشر العلم من الخاصة كان يدرّس الفقه المالكي، والنحو والفرائض والتجويد والحديث، وأصلح بين الناس، وشارك في الجهاد ضدَّ المحتل الفرنسي، وصار مفتيًا لمدينة ورقلة، وتتلمذ عليه معظم علمائها، وتوفي في ٣ شعبان، عليه معظم علمائها، وتوفي في ٣ شعبان،

له في النظم (٣٠٠) قصيدة جُمعت في (١) بوابة الأهرام ٢٠١٣/١١/١١م.

(٢) منتديات ورقلة المنوعة (٢٣٢ه).

### محمد عيسى صالحية (١٣٦٠ - ١٣٤١ه = ١٩٤١ - ٢٠١٠م) باحث ومحقِّق في التاريخ الإسلامي.



من مواليد قرية عنابة بقضاء الرملة في فلسطين. سكن بلدة كفر خل القريبة من مدينة إربد. حصل على شهادة الدكتوراه من قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة عين شمس في القاهرة سنة ١٣٩٣هم، ثم كان أستاذًا بجامعات الكويت وليبيا وتركيا وبريطانيا، وانتهى أستاذًا بجامعة اليرموك في الأردن، وجمع مكتبة تضم الإف الكتب والوثائق، أضحت مقصدًا للباحثين، وأوصى بأن تظل من بعده هي ودارته وقفًا للدارسين وطلبة العلم. وكان رافضًا للوجود الصهيوني بجميع أشكاله. توفي يوم الأربعاء ١٢ صفر، ٢٧ كانون الثاني (يناير).

مؤلفاته: تغريب التراث العربي بين الدبلوماسية والتجارة، الدور الحضاري لعلماء مدينة القدس في العصرين الأيوبي والمملوكي، علم الرياضة عند العرب، من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكي، المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع (عدة أجزاء)، اليهود والنصارى في القدس في العصر المملوكي، أنس الملا بوحش في العصر المملوكي، أنس الملا بوحش الفلا لابن منكلي (تحقيق)، رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية ١٨٤٠

بلاد الروسيا، رسالة في تاريخ مدينة جدة: السلاح والعُدَّة في تاريخ بندر جُدَّة لابن فرج الشافعي (ت ١٠١٠هـ) (تحقيق)، سيرة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة/ عبدالكريم بن أحمد مطهر (تحقيق)، الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد لابن الديبع الشيباني (تحقيق، أصله رسالة ماجستير)، القول السديد في اختيار الإماء والعبيد للأمشاطي محمود بن العينتابي (تحقيق)، المخطوطات اليمانية في مكتبة على أميري ملت بإستانبول، مفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول (تحقيق مع إحسان صدقى العمد)، الموفي بمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي (ت ٧٤٨هـ) (تحقيق). وغيرها من الكتب المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

١٩٥٠م المسماة بتحفة الأذكياء بأخبار

### محمد بن عيسى الفكيكي (١٣٤٦ – ١٤١٩ه؟ = ١٩٢٧ – ١٩٩٨م) محرِّر صحفى، مجاهد معذَّب.

من فجيج بالمغرب. درس في جامعة القرويين بفاس، واعتبر من رواد الحركة الوطنية، وكان يدافع دفاعًا مستميتًا عن الإسلام والهوية الوطنية لبلاده في وجه العدوِّ المحتل، زاول الصحافة في فرنسا فكان كاتبًا بارعًا، وتولَّى رئاسة تحرير جريدة العرب. وكان يتقن أربع لغات. انتقل إلى القاهرة وعدد من العواصم حريًا وراء القضية الوطنية، وسُجن بوجدة، ومورس عليه أقسى أنواع التعذيب وأشدِّها وحشية، ولم يؤثر ذلك كله في عزيمته وموقفه الشجاع، فلجأ زبانية العدو إلى حقنه الشجاع، فلجأ زبانية العدو إلى حقنه بحقنة خبيثة اغتالت فكره ودماغه وحوّلته

 (٣) موسوعة كتاب فلسطين ٢٨٠/٢، موسوعة أعلام فلسطين ٢١٩/٧، وما كتبه أمين محمود في مجلة السجل الأسبوعية ع ٩ (الأول من شهر آذار ٢٠١٠م).

إلى شبه محذوب ساقط التكاليف، يجوب الأزقة والحواري بفجيج، إلى أن أخذه أهله القاطنون بتاوريرث، فتوفي بها(١).

محمد عيسى بن محمد عبدالله اليعقوبي (Y371 - P131a = 3791 - APP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد غازي الخالدي (3071 - VY31a = 0781 - F. . Ya) فنان تشكيلي حزبي.



ولد في دمشق. حصل على الدكتوراه في علم الفنّ من الأكاديمية الملكية بلندن. مارس التمثيل المسرحي، أسَّس أول مركز للفنون التطبيقية في سورية، درَّس الفنون في الثانويات بسورية، عمل نقيبًا للفنون «الجميلة»، رئيس دائرة المعارف في وزارة الثقافة، وكان عضوًا في قيادة منظمة طلائع البعث منذ عام ٠٠٠ اهد (١٩٨٠م) حتى وفاته. عمل أكثر من (١٠٠) معرض فردي داخل البلد وخارجه، شارك في لجان التحكيم. مات في الأول من شهر ذي الحجة، ٢١ كانون الأول.

له الكثير من المقالات في النقد التشكيلي بالدوريات العربية والعالمية.

وله نحو (١٠) كتب، منها: أربعون عامًا من الفنّ السوري، ناس من دمشق، سعيد تحسين، فنانون تشكيليون سوريون، مع أدباء العروبة في بلودان(٢).

محمد غالب بن خالد البرازي (0771 - 4.312 = 2181 - 77814) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد غالب سالم = غالب سالم

محمد غالي بن محمد الأمين الشنقيطي (0071-9.31&= 1791-14)

فاضل، يدعى غالى بن آفا. من الحوض الشرقى بموريتانيا، تلقَّى علومه

في المحاضر، وأمضى بقية عمره في الحجاز، فتخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة زمن إنشائها، وكان أحد أساتذها شيخه محمد الأمين الشنقيطي. ثم حصل على الماجستير من كلية الدعوة والإعلام التابعة لجامعة الإمام. عمل موجهًا للتربية الإسلامية بإدارة التعليم بمنطقة المدينة. وكانت داره محضرة للعلم، وصاحب علاقات مع علماء السعودية.

وله تصانيف، منها: الدرُّ الثمين في معالم دار الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم (طبع عدة طبعات)، مرتع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار من سيرة المصطفى المختار (تحقيق محمد أحمد سالم)، منهج عمر بن الخطاب في الحسبة (رسالته في الماجستير)، شرح ألفية ابن مالك (٣مج)، محاضرات ودروس في السيرة (مسجلة على أشرطة کاسیت)<sup>(۳)</sup>.

(٢) معجم المؤلفين السوريين ص ٦٢، الثورة ٢٠٠٦/١٢/٢٢ هيئة الإذاعة والتلفزيون (موقع) بتاريخ ۸۱/۲۱/۷۶ ه.

محمد بن غائب الجباوي (YTT1 - YT31 a = A181 - 1...Y9) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الغرباوي = محمد عبدالمنعم الغرباوي

محمد الغزالي بن أحمد مرسي السقا (۱۹۹۱ – ۱۹۱۷ = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۲) عالم علامة، داعية ومصلح كبير، أحد أعلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم.



ولادته في قرية نكلا العنب في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة المصرية. حصل على العالمية من كلية أصول الدين، والعالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد، ثم التدريس. عمل واعظًا بالأزهر، ثم مفتشًا للمساجد، ثم مديرًا لها، ومديرًا لقسم الأوقاف الأهلية، ومدير لإدارة الدعوة الإسلامية، ووكيلًا لوزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. درَّس في كليات جامعة الأزهر، وأمِّ القرى والملك عبد العزيز بالحجاز، وكلية الشريعة بدولة قطر، وكليات جامعة الأمير عبدالقادر بالجزائر. حصل على جائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام عام ١٤٠٩هـ، وجائزة الدولة التقديرية بمصر، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وأعلى وسام من جمهورية الجزائر. وهو «أديب الدعوة» كما سمّاه الإمام الشهيد حسن البنا، حيث كان الغزالي قد انضم إلى دعوة الإحوان

(٣) موسوعة أسبار ٩١٧/٣، أعلام الشناقطة ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>١) معلمة المغرب ٦٥٠٣/١٩.

المسلمين منذ عام ١٣٥٧هـ، وقد سُجن بعد اغتياله رحمه الله. وكان يرى أن سبب الاختلاف بين عبدالناصر والإخوان هو استبدادية الأول. سُجن مع الشهيد سيد قطب، مع أنه كان «الرقيب» على كتبه! وقد فُصل من الهيئة السياسية للإخوان عام ١٣٧٣هـ بسبب محاولته عزل المرشد العام للجماعة حسن الهضيبي رحمه الله، وقدم ندم من موقفه ذاك كما يأتي. وله تلامذة برز منهم أساتذة كبار وعلماء فحول تقرُّ بهم العيون، منهم الأعلام يوسف القرضاوي، ومناع القطّان، وأحمد العسّال، وعبد الصبور شاهين. وصفه أحد تلامذته، الشيخ الجليل المستشار عبد الله العقيل بأنه «داعية متوقِّد الذهن، جيَّاش العاطفة، عميق الإيمان، مرهف الإحساس، قويَّ العزم، شديد المراس، بليغ العبارة، يتأثَّر ويؤثِّر، حلو المعشر، رقيق القلب، كريم الطبع، يلمس هذا فيه كلُّ من عاش معه، أو رافقه أو التقاه، فهو لا يحبُّ التكلف، ويكره التعالم والتحذلق، يعيش الواقع بكلِّ مشكلاته، ويتصدّى للمعضلات، ويكشف الحقائق، ويدقُّ ناقوس الخطر، ليحذِّر الأمة من الوقوع في المهالك والسقوط في الهاوية». وذكر أنه كان يزوِّدهم في لقاءات متكررة «بالعلم النافع، ويثير في نفوسنا الحماس للعمل في سبيل الله والمستضعفين، ويبصِّرنا بمكائد الأعداء في الداخل والخارج، ويكشف مخطَّطاتهم الماكرة لحرب الإسلام والمسلمين، ويفضح دعاوى الشيوعية والاشتراكية والعلمانية والقومية والماسونية والإلحاد والوجودية والصليبية والصهيونية، ويحذِّرنا من التحالف المشؤوم بين قوى الشرِّ ضدَّ الإسلام ودعاته... »، وأنه «داعية قلَّ نظيره في العالم الإسلامي اليوم، يتمتَّع ببديهة حاضرة، وديباجة مشرقة تأخذ بمجامع القلوب...».

وذكر تلميذه القرضاوي أنه «إن كان سريعَ

الغضب فهو سريعُ الفيء، رجّاع إلى الحقّ إذا تبيّن له، ولا يبالي أن يعلن خطأه على الناس علانية، وهذه شجاعة لا تتوافر إلا للقليل النادر من الناس، فهو شجاع عندما يهاجم ما يعتقده خطأ، شجاع عندما يعترف بأنه لم يحالفه الصواب فيما كان قد رآه». قال: «قد يأخذ الناس على الشيخ الغزالي بعض آرائه وفتاويه، لأنحا ليست على مشربهم، ولكن الذي أعلمه أن الشيخ الغزالي لم يخرج في فتوى أو رأي على إجماع الأمة المستبقن».

وقال هو نفسه في حوار أُجري معه قبل رحيله بأسبوع .. «كلُّ ما قدمته للإسلام قلبٌ يتحرَّق، وعاطفة تتحرَّك».

وقدَّم خدمات جليلة لأمة الإسلام عليه رحمة الله، كتب، ودافع، وأذاع، وشارك في ندوات، ومؤتمرات، ومجالس، ولقاءات، ومناظرات. وكتابه «قذائف الحق» من الكتب المعدودة التي غيرت محرى حياتي -ما عدا حقائق ظهرت من بعد - فجزاه الله خيرًا عنا وعن المسلمين. وكان قويًا في بيانه، قد يستعمل أسلوب السخرية إذا غضب، أو نقد في ألم ومعاناة، مع حجة وعلم وفصاحة حلوة نادرة، وجرأة واجتهادات قد لا يحالفه فيها الحق، وليست بالكثيرة. وقد أخطأ في موقفه من حديث الآحاد الصحيح، الذي جلب له النقد والتجريح. ومن مواقفه: قضى في معتقل الطور بسيناء قرابة العام سنة ٩٤٩م، وأقلَّ من عام في سجن طرة عام ١٩٦٥م، عندما أعيد إلى عمله وعُيِّن وكيلًا لوزارة الأوقاف، واعتبر المنصب نوعًا من ردِّ الاعتبار بعد الإبعاد والإقصاء، لكنه حين ذهب إلى الوزارة في يومه الأول، اقترح عليه وزير الأوقاف أن يبعث ببرقية إلى الرئيس السادات ليشكره على إعادته ورفع درجة وظيفته، فقال له: «إذا كان لابدً من الشكر فالوحيد الذي يُشكر على ما تمَّ هو الله سبحانه وتعالى

الذي أراد فكان ماكان». وتشبث كلُّ من الوزير والشيخ بموقفه، وإزاء إصرار الوزير لم يكن أمام شيخنا المستغني إلا أن هبَّ واقفًا قائلًا ناهيًا: لا أريد وكالة ولا وزارة. وقدَّم استقالته، وعاد إلى بيته مستريح الضمير، وهو يعلم أن مرتبه – وهو دخله الوحيد – قد انقطع.

وخلال سنوات مرضه الأخيرة عرض عليه ملوك ورؤساء وأمراء أن يقوموا بنفقات علاجه الباهظة في أي مصحَّة عالمية، لكنه ظلَّ الرافض لأن يكون لأهل السلطان عليه فضل.

وفي جولة قصيرة مع أسلوبه ومنهج تفكيره ودعوته، يقول: «أكره أصحاب الغلظة والشراسة، ولو كان أحدهم تاجرًا واحتجت إلى سلعة عنده ما ذهبت إلى دكانه، ولو كان موظفًا ولي عنده مصلحة ما ذهبت إلى ديوانه، لكن البلية العظمى أن يكون إمام صلاة أو خطيب جمعة أو مشتغلًا بالدعوة. إنه يكون فتنة متحركة متجددة يصعب فيها العزاء»... و «إذا لم يكن الدين خُلقًا دمثًا، ووجهًا طليقًا وروحًا سمحة، وجوارًا رحبًا، وسيرة جذابة فما يكون؟»... «إن الفكر الديني قد سمن ونما له كرش، في تلك القضايا التي أوجدها الفراغ أيام الفراغ، ولن تعود له صحته إلا إذا ذهبت هذه السمنة واختفى الكرش واشتغل المسلمون بعلوم الحياة، والسمنة في الفكر تعنى الترهل في الفكر، وتعنى تناول ما لا قيمة له، وغضَّ البصر عما له قيمة»... «إن في المسلمين من لايزال يحفر في الدوسيهات القديمة ليتساءل أيهما كان على حقّ: عثمان أم على، واعتبار الأعمال العامة والخدمات من التوافه التي يُقبل فيها العبث والتسويف، حتى ليؤجل الموظف العمومي مصالح الخلق حتى يؤدي الصلاة، بينما أمامه وقت ممتدٌّ لأدائها.. هذا الخلل كله وصل بالمسلمين إلى الحال

الذي صاروا إليه..».. و«رأيت صيدليًا مشغولًا ببحث قضية صلاة تحية المسجد ومهتمًا بترجيح مذهب على مذهب، فقلت له: لماذا لا تنصر الإسلام في ميدانك وتدع هذا الموضوع؟ إن الإسلام في ميدان الدواء مهزوم، ولو أراد أعداء الإسلام أن يسمِّموا أمته في هذا الميدان لفعلوا ولعجزتم عن مقاومتهم، أفما كان الأولى بك وبإخوانك أن تصنعوا شيئًا لدينكم في ميدان خلا منه، بدل الدخول في موازنة بين الشافعي ومالك؟»... «التطرف ممقوت، والتشدُّد تدينُ الضعيف والفاشل، فالإسلام أوسع وأرحب صدرًا من السماء والأرض، وفيه مساحات شاسعة للرحمة والتيسير على العباد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يستروا ولا تعسروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا»، وهو القائل: «أوغلوا في الدين برفق، فإنَّ الدينَ متين»... «تسعون في المائة من الديمقراطية البريطانية إسلامي المنبع والوجهة، ولولا أن مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات قد اشتركا في إباحة بعض الرذائل التي يأباها الله كالشذوذ، لكانت الديمقراطية الإنجليزية من أجمل صور الشورى التي نحبها لبلادنا .... وله مؤلفات عديدة في موضوعات مهمة وحسّاسة، مع سهولة ويسر، وفوائد علمية وبلاغة رائعة، يقبل عليها المتخصِّص والعامى. وقد تُرجم الكثير منها إلى العديد من اللغات، وخاصة كتابه «فقه السيرة»، كالإنجليزية والتركية والفارسية والأوردية والأندونوسية وغيرها ... وكتابه السنة النبوية طبع (١١) طبعة في سنة واحدة، وقد ترجمته بي نظير بوتو إلى الإنحليزية. واختير كتابه «من هنا نعلم» أفضل كتاب عالمي صدر عام ۱۳۷۳ه.

توفي رحمه الله بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض مساء السبت ١٩ شوال، الموافق ٩ آذار (مارس) إثر أزمة

قلبية تعرض لها في أثناء حضوره ندوة الإسلام والغرب: الجذور التاريخية، التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ونُقل إلى المدينة المنورة ودفن في مقابر البقيع، بين قبري نافع مولى ابن عمر، والإمام مالك بن أنس، في قصة. ورثاه أحمد محمد الصديق في قصيدة طويلة مؤثرة، جاء فيها:

كان الغزالي في الدنيا منار هدى وقلبه عاش بالإيمان مشتعلا

وكم تحرَّق للإسلام يمنحه ذَوْب الفؤاد وشهدَ الفكر والمقلا

يقولهًا مثل حد السيف قاطعة ولا ينام عن الأحداث منفصلا

تنقضُّ صاعقةً في الخصم حجَّتهُ فيسقط الباطل المهزوم منجدلا

كم خاض معتركًا في إثر معترك وظلَّ فوق طواغيت الدبي جبلا

ومما كتب فيه وفي كتبه:

- الشيخ محمد الغزالي بين النقد العاتب والمدح الشامت/ محمد جلال كشك.

- في حوار هادئ مع محمد الغزالي/ سلمان فهد العودة.

المعيار لعلم الغزالي في كتابه «السنة النبوية»/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.
 الشيخ محمد الغزالي: الموقع الفكري والمعارك الفكرية/ محمد عمارة.

- دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالي/ أحمد حجازي السقا (رد على كتابين فيهما نقد لكتابه «السنة النبوية»، لربيع المدخلي وسلمان العودة).

- براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي/ مصطفى سلامة.

 الشيخ الغزالي ومعركة المصحف في العا لم الإسلامي.

- الشيخ محمد الغزالي: صور من حياة محاهد عظيم ودراسة لجوانب من فكره/ عماد الدين خليل وآخرون.

- جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله/ أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم.

- معارك محمد الغزالي/ علاء الدين وحيد.
- مصر بين الدولة الدينية والمدنية/ المتناظرون محمد الغزالي وآخرون. أدار المناظرة سمير سرحان (وهي المناظرة الشهيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام في ١٤١٢.

- محمد الغزالي وتحطيم القيود/ علاء الدين وحيد.

- كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه/ ربيع بن هادي المدخلي. - الشيخ الغزالي كما عرفته: رحلة نصف قرن/ يوسف القرضاوي.

- الغزالي في مجلس الإنصاف/ عائض بن عبدالله القربي.

- القول الكريم الغالي في الدفاع عن الداعية الغزالي: رسالة دعوية أملاها واجب البيان وكتبها قلم الإيمان../ أبو بكر حابر الجزائري.

- الشيخ محمد الغزالي: تاريخه وجهوده وآراؤه/ عبدالحليم عويس.

- محمد الغزالي أديبًا/ علي عامر العربي.
- الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود/ مسعود بن موسى فلوسي.
- جهود الشيخ الغزالي في الحديث والفقه/ مسعود صبري. - القاهرة: كلية دار العلوم، 1 ٢٦ هـ (ماجستير).

- الإمام محمد الغزالي وشهادة التاريخ/ جمع وإعداد أحمد مصطفى فضيلة. - الشيخ محمد الغزال: منهجه وقضاياه

الفكرية الكبرى/ محمد أبو زيد الفقي. – العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي رحمه الله: حلقة دراسية/ الحرر فتحي حسن ملكاوي (وقائع الحلقة الدراسية المنعقدة في قاعة المركز الثقافي الإسلامي، ٤ صفر في 181٧.

- فكر الشيخ الغزالي في إطار مدرسة الإصلاح الإسلامي في مصر عمر عبدالله عبدالرحيم. - القاهرة: كلية دار العلوم، ١٤٢٠هـ (رسالة دكتوراه).

محاور المشروع الفكري لدى الشيخ محمد
 الغزالي/ رمضان خيس الغريب.

- محمد الغزالي وهموم المسلمين/ علاء الدين وحيد.

- نبضات محمد الغزالي/ علاء الدين وحيد.

- هكذا علمني محمد الغزالي: أفكار للحياة والإنسان لبناء غد أفضل علاء الدين آل رشي.

أضواء على حوارات الشيخ الغزالي/
 محمد عمارة.

- خصائص التراكيب في تراث الشيخ محمد الغزالي/ محمد عبده محمود (رسالة ماجستير- جامعة الأزهر، ١٤٢٩هـ). الخطاب الديني عند الشيخ محمد الغزالي: دراسة لغوية تحليلية/ ياسر رياض المرسي (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر بالزقازيق،

- الشيخ محمد الغزالي: سيرة إمام في فقه الإسلام/ عبد الحليم عويس.

- الشيخ محمد الغزالي مفكرًا وداعية/ إبراهيم نويري (رسالة ماجستير - جامعة الأمير عبد القادر، ١٤٢٠هـ).

- الشيخ محمد الغزالي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن/ رمضان خميس زكي (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤٢٠هـ). - الشيخ محمد الغزالي وجهوده في ردِّ مطاعن المستشرقين/ محمد الصغير عبد

الرحيم أبو شحاته (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤١٠ه). - قضايا العقيدة في فكر الشيخ محمد الغزالي (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر،

- المقال وحصائصه عند الشيخ محمد

77316-).

الغزالي/ خالدكمال محمد (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر، ٢٢٣ ١هـ).

- موقف الشيخ محمد الغزالي من قضية التخلف الحضاري للمسلمين: الأسباب والحلول/ إبراهيم طلبة حسين (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤٢٥هـ). الغزالي رحمه الله من السنة النبوية: عرض ونقد/ محمد سيد أحمد شحاته (٢مج). الغزالي: دراسة تحليلية/ عمر محمد عبد الرحيم حمزاوي (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر بأسيوط، ١٤٢٧هـ).

- معالم منهج حضاري في تفسير القرآن عند الأستاذ مالك بن نبي والشيخ محمد الغزالي/ محمد دراجي.

- ملامح الفكر الإسلامي المعاصر عند الشيخ محمد الغزالي/ حسين ادهام سويد (رسالة ماجستير، ٢٩١هـ) (العراق). - منهج الشيخ الغزالي في تفسير القرآن الكريم/ أبحد يونس عبد (رسالة ماجستير، العراق، ٢٤٢٧هـ).

ومن مؤلفاته الكثيرة المفيدة: الإسلام والاستبداد السياسي، الإسلام والأوضاع الاقتصادية، الإسلام في وجه الزحف الأحمر، الإسلام والطاقات المعطلة، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، الجانب العاطفي في الإسلام، الحقُّ المرّ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، خطبه، خُلق المسلم، ركائز الإيمان بين العقل والقلب، سرُّ تأخر العرب والمسلمين، السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، عقيدة المسلم، فقه السيرة، قذائف الحق، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، معركة المصحف في العالم الإسلامي، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، هموم داعية. وكتب أخرى له

في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



محمد الغزالي محمد حرب (۱۳۳۸ – ۱۶۰۶هـ = ۱۹۱۹ – ۱۹۸۵م) لغوي. عُرف بالغزالي حرب.

(١) من أعلام الحركة الإسلامية ص١١، علماء ومفكرون عرفتهم ١/٢٦٥، المستقبل الإسلامي ع ٦٨ (ذو الحجة ١٤١٧هـ)، المحتمع ع ١٢٠٥ (١٤١٧هـ)، محلة الأدب الإسلامي مج ٥ ع ١٧ ص ٢٠، المنهل ع ٥١٣ ص ٥٩ وع ٥٢٣ ص ٩٠ وع ٥٤٢ ص ٢٨، الجلة العربية ع ۲۱۶ ص ۸۱ وع ۱۸۲ص ۲۸ وع ۲۲۲ص ۱۶ وع ۲۲۷ ص ۲۲ وع ۲۵۸ ص ۱۲ و ع ۲۲۱ ص ۲۲ وع ٢٤٢ ص ٦٠، مجلة عالم الكتب مج ١٧ ع محرم صفر ١٤١٧هـ ص ٣٤٥ بعنوان مشروع ببليوجرافية الشيخ محمد الغزالي، الفيصل ع ٢٣٣ ص ١٢٤، جائزة الملك فيصل ص ٧٧، شخصيات لها تاريخ/ محمد عمارة ص ٢٤٤، زهر البساتين ٢٤٤٣، شخصيات لها تاريخ ص٢٤٤، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص ٩٧٦، الموسوعة العربية الميسرة ١٦٩٣/٣، موسوعة الحركات الإسلامية ص٥٤٥، آخر لقاء مع (٢٠) عالما ومفكرًا إسلاميًا ص ٣٣، التذكرة ١٥١/٢، في وداع الأعلام ص١٢٣، قمم مصرية ص ١٣٢، من أعلام العصر: كيف عرفت هؤلاء ص١١٤، موسوعة بيت الحكمة ١/٤٠٥، موسوعة أعلام مصر ص ٤٣٣، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٣٣٧، الأزهر جـ ١١ (ذو القعدة ١٤١٦هـ) ص ١٦٦٠، وجه ٣ (ربيع الأول ١٤١٧هـ) ص ٣٨٨، التقوى ع ٥٥ ص ١٠، الداعي ع ٢ (١٤١٦هـ) ص ٣٦، ٣٨ وع ٢ (١٤١٧هـ) ص ٤٥، المحتمع ع ١١٩٢ ص ٣٨ (بقلم يوسف القرضاوي) وع ١١٩٣ ص ٤، ٢٣، ٤٠ (لقاء معه قبل رحيله بأسبوع)، وع ١١٩٥ ص ٥٧، وع ۱۲۰۵ ص ۵۸، وع ۱۲۱۰ ص ۳۸ وع ۱۳۳۸ ص ٤٨، وع ١٣٤٠ ص ٥٤ (الشيخ محمد الغزالي شاعرًا)، وع ۱۳٤٥ ص ٥٢، وع ١٣٦٣ ص ٥٢، وع ١٤٩٢ ص ٤٢، منار الإسلام ع ١١ (١٤١٤هـ) ص ٢٤، وع ٦ (١٤١٦هـ) ص٣٦، وع ١٢ (١٤١٦هـ) ص ٥٦، الأهرام ع ٤٤٢٧٣ (٢/١٦) ٤٤٢٧هـ) بقلم سناء البيسي، موسوعة أعلام المحددين في الإسلام ٣١٠/٣.



ولادته بقرية كفر الواصلين التابعة لمحافظة الحيزة. حصل على العالمية مع إجازة التدريس في اللغة العربية من الأزهر، ودبلوم الدراسات العليا في البلاغة والأدب، درَّس اللغة العربية، ثم عمل مفتشًا بإدارة شمال القاهرة، وكان عضوًا بجماعة شعراء العروبة بالقاهرة، وفاز بجوائز الجمع اللغوي عدة مرات عن بحوث لم يتح لها النشر. له كتاب: استقلال المرأة في الإسلام. وله شعر كثير منشور في الصحف لم يعم، ومقالات علمية متعددة، وثلاثة

محمد غلاب = محمد علي غلاب

بحوث<sup>(۱)</sup>.

محمد غني حكمت (۱۳٤٨ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۱۱م) نخات.



ولد في بغداد، تخرَّج في قسم النحت بمعهد الفنون الجميلة، وواصل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة بروما، ودرس صبَّ البرونز. عاد فعمل أستادًا في كلية الفنون الجميلة، وأسَّس أول استديو خاص للنحت في العراق،

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، وأُننت سناء البيسي في مقال لها بالأهرام على كتابه المذكور، وأوردت سنة وفاته (١٩٨٦م).

وكان عضوا مؤسِّسًا في جماعة الزاوية، وحضر مؤتمرات، وأنجز أكثر من (٥٠) عمل نحت، ما بين نصب وتمثال وجدارية ونافورة، وله مجموعة من التماثيل وغيرها في ساحات ومبانى بغداد، مثل تمثال شهرزاد وشهريار، وعلى بابا والأربعين حرامى، وجدارية مدينة الطبّ، وتمثال للشاعر المتنبي، وعشتار، وبساط الريح. كما أنحز إحدى بوابات منظمة اليونيسف بباريس، وبوابات خشبية لكنيسة في روما، فكان أول نحات عربي (مسلم) ينحت أبواب كنائس في العالم! وله أعمال مختلفة في البحرين، وجدارية للثورة العربية الكبرى في عمّان. وحضر مؤتمرات، وشارك في أغلب المعارض الوطنية، وأقام معارض أخرى في عواصم عربية وغيرها. وحصل على جائزة أفضل نحّات من مؤسسة كوبنكيان. وضع مفردات مناهج تدريسية لدروس النحت على الخشب في أكاديمية الفنون، وكذلك مفردات لدروس الحجر والميداليات وصب البرونز. ومات في عمّان يوم ١٤ شوال، ۱۲ أيلول (سبتمبر).

وله: النماذج البرونزية الصغيرة (ح١)، معرض النحات محمد غني حكمت(٢).

محمد غنيمة = محمد متولي غنيمة

محمد غياث أبو النصر بن أحمد عز الدين البيانوني (١٣٦٤ – ١٤٠٧هـ = ١٩٤٥ – ١٩٨٧م) عالم داعية.

مدينة حلب في أسرة علم وص

ولد في مدينة حلب في أسرة علم وصلاح ودعوة، ودرس العلوم الشرعية في الثانوية الشرعية بحلب، ثم تخرج في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وانشغل بالدعوة العملية عن متابعة دراسته العليا، ولمع نجمه فيها أيام الجماعة الإسلامية التي أسَّسها والده في مدينة حلب عام ١٣٨٦هـ، وكانت تعرف بجماعة «أبي ذر»، فكان من أركان تأسيسها، والمساعد الأول لوالده، وحمل لواءها بعد وفاته، وأصبح له في عدد من المحافظات والبلدان أتباع وتلاميذ، يتعهدهم ويتابع أمورهم. وقد عمل جاهدًا على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوف الدعاة .. ثم تابع نشاطه الدعوي نفسه، واختاره الدعاة والعلماء أمينًا عامًا للجبهة الإسلامية حتى توفاه الله عز وجل. تنقل في بلدان عديدة، وانطلق بدعوته، وقابل حكامًا ومسؤولين يعالج مشكلات دعوته وقضاياها. توفي يوم الثلاثاء ١١ ذي القعدة، الموافق ٧ تموز (يوليو)<sup>(۳)</sup>.

### محمد الغيث بن أحمد الصحراوي (٠٠٠ – ١٣٩٧هـ = ٠٠٠ – ١٩٧٧م)

عالم جليل.

من شنقيط، من أبرز رجال العلم والأدب في الصحراء الغربية، وأسهم مساهمة فعالة في التوعية والإرشاد. توفي يوم ٢٥ جمادى

(۳) المجتمع ع ۸۲۰ (۱۱/۱۸/۱۸)ه) ص ۳۳، وع ۸۳۱ (۱۱/۱۸/۱۸) ص ۶۲. (٢) وفيات المثقفين ص ١٣٨، موسوعة أعلام العراق

١٩٤/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٢٣/٣، معجم المؤلفين

والكتاب العراقيين ٢٥٦/٧، المستقبل (لبنان) ٤١١٦٤

(١٦ أيلول ٢٠١١م)، العربية نت ١١٠/١٠/١٤٣٨هـ.

الأولى(١).

### محمد الفاتح أحمد مرزوق (1071 - 0731a = V781 - 3 . . 74) كاتب وأديب إسلامي متصوف.

من قرى مركز ببا في محافظة بني سويف بمصر. تخرَّج في كلية دار العلوم بالقاهرة، ودرَّس اللغة العربية والتربية الإسلامية، ثم كان مدير الإدارة التعليمية. أسَّس جماعة الأدب الحديث بمدينة المنيا، وكان عضو الهيئة التأسيسية للمركز الصوفي العالمي، وعضوًا مؤسِّسًا بجماعة العشيرة المحمدية. له مقالات منشورة في جريدة «صوت الإسلام»، وكان له عمود ثابت فيها تحت عنوان «مع الله». وله ابتهالات وتسابيح وأدعية فيما نظم من شعر. وألف أكثر من أربعين كتابًا في الفقه والتصوف والأخلاق،

دفاع الإسلام ضدَّ مطاعن التبشير، موسوعة البصائر، دندنات على باب خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم (جدا، شعر). ونظم أسماء الله الحسني، وحاذى بردة البوصيري في قصيدة سماها: فيض الفواتح في بردة الفاتح(٢).



محمد الفاتح بريمة  $(\Gamma \wedge \Upsilon ) - \Upsilon \Upsilon \wr (\alpha = \Gamma \Gamma ) - (\Gamma \cdot \Upsilon )$ (تكملة معجم المؤلفين)

## محمد الفاتح بن قريب الله بن أبي

(3771 - 7.31 = 0191 - 74919)

مرشد متصوِّف شاعر.

ولد في قرية السروراب بمنطقة دوليب في السودان. حفظ القرآن الكريم بروايتي حفص بن سليمان والدوري، تعلم في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة، ونال العالمية من المعهد العلمي بأم درمان، وأسَّس بما مسجدًا، ثم كان رئيسًا لجلس إدارة المعهد. وجدَّد مسجد والده وجدِّه، واشتغل بالطريقة السمانية، ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وكتب مقالات. وقد أثَّر في مسار التوجيه والتربية في أم درمان، سالكًا في ذلك النهج الصوفي، حيث قام بإرشاد كبير، وتميَّز برحابة الفكر وسماحة النفس، وكان اجتماعيًا، قضى جلَّ حياته في العزاء والزواج وما إلى ذلك، وكان في أربعة أشهر من السنة يتفرَّغ للعبادة ولا يجتمع فيها

وله مؤلفات، منها: الجهاد الأكبر، المنهج الصوفي في التربية والدعوة إلى الله، أدعية الذكر الجماعي الجهري، النفحة السمانية، السيرة القريبية، السيرة الطيبية، العقيدة الصوفية، الحجة البالغة، أدواء النفس، تكريم الأولياء، التوسُّل في دار البقاء أو الشفاعة والشفعاء، يستفتونك، من أعلام الطريق، من خواصِّ القرآن الكريم، سحب المواهب (ديوان، خ). وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### محمد فارح عيديد (7071 - VI31a = 3781 - 7881a) أبرز زعماء الحرب الصومالية. جنرال.

(٣) من كتاب: أم درمان: مجموعة أوراق التوثيق/ تحرير أمل أبو زيد، هدى ميرغني، ص ٣٨، معجم المؤلفين السودانيين



ولادته في بلد دين بإقليم هيران في الصومال، من قبيلة «الهوية» فرع «الهبرقدر»، رئيس حزب المؤتمر الصومالي الموحّد. عارض رئاسة على مهدي محمد الذي ينتمي إلى قبيلته نفسها ولكن من عشيرة الأبقال. طالب الرئيس المعيَّن بالتنحى، ووقع قتال شديد بين الطرفين، ذهب ضحيته آلاف القتلى والجرحى والمشردين. برز في أوائل عام ۱٤۱۰هـ (۱۹۹۰م) حین تصدّی لقوات الأمم المتحدة وألحق بما خسائر، وقد انسحبت هذه القوات عام ١٤١٥هـ. ودارت حول شخصيته العديد من علامات الاستفهام، إذ امتلأت حياته بالتناقضات منذ دخوله الحياة العامة سنة ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م) وطبيعة علاقته بالرئيس السابق سياد بري، الذي شارك في الإطاحة به عام ١٩٩١م، حيث سجنه الرئيس برى، إلا أنه لم يلبث أن أخرجه من السجن وعيَّنه مسؤولًا عن أمن رئيس الدولة، كما شارك في إسقاط حكومة بري بعد ذلك في العام نفسه، ثم علاقته بالغرب، ولا سيما بعد بحيء القوات الأمريكية إلى الصومال عام ١٩٩٢م، بقيت فيها فصول كثيرة غير واضحة المعالم، فرغم العداء المعلن والظاهر بينه وبين الأمريكيين، إلا أن ابنه حسين الذي تمَّ اختياره خلفًا له كان يحمل الجنسية الأمريكية، وأحد ضباط قوات المارينز الأمريكية التي تمركزت في الصومال، وكان (حسين) هو الذي يقوم بترتيب الاتصالات بين والده وبين الأمريكيين، بما يلقى من علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين

<sup>(</sup>١) موسوعة أعلام المغرب ٣٤٦٨/٩.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

عيديد والأمريكيين، في الوقت الذي كان الإعلام الغربي يبرزه على أنه هو العدو اللدود للأمريكيين!! وكانت قوات عيديد وقوات علي مهدي محمد أكبر الفصائل المتنازعة في الصومال، وصار الأخير رئيس صومال المؤقت، وحدثت اشتباكات، وأصيب في معركة في حيّ المدينة بجنوب العاصمة في أول آب (أغسطس) ومات متأثرًا بجراحه، وأعلن مصرعه في أوله؟ وقرأت من الشهر المذكور، ولعله في أوله؟ وقرأت في تعليق أنه لم يكن يعرف سوى لغة البندقية سبيلًا للتفاهم (١٠)!.

### محمد فارس بن عبد الباقي سُرَيْول (۱۳۲۱ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۶م) عرئ.

من دوما بدمشق. قرأ على شيخ القرّاء بدمشق، وتلقّى في مدرسة الشميسانية الفقه والحديث والنحو والصرف وغيره، وحفظ منظومات، من شيوحه أيضًا محمد سليم الحلواني (شيخ القراء بدمشق)، على عربش، أحمد عبدالجيد. عين إمامًا وخطيبًا في جامع البغدادي الشرقي حتى آخر حياته، وكان يردُ حلقته كثير من الطلبة صباحًا ومساء. وكان عارفًا بالعربية والتفسير كذلك. توفي في شهر شعبان (٢).

# محمد فاروق إبراهيم الحسيني (٠٠٠ - ١٤٢٦ه = ٢٠٠٥ م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) صراعات القرن العشرين ص ٤٠٠، التذكرة ٢٠٠٢، المعلومات يوليو ٩٩٨ م ١٢١٠ المجتمع ع ١٢١٢ ص ٢٣، المعلومات يوليو ٩٩٨ الموسوعة العربية العالمية ١٢١٢، ١٦٠٠. (٢) إمتاع الفضلاء ٢٠٠٤، ١٢٧٦، تاريخ دومة ص ١٦٠، مشافهة بعض معارف المترجم له (عمر النشوقاتي، وذكر وفاته ١٤١٣هـ).

وسميت العائلة بسربول لأنها أول من لبست السروال، والكلمة تصغير من الأصل.

### محمد فاروق عبد الحميد كامل (۱۰۰۰ – ۱۲۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فاروق بن عبد العزيز سعد (١٣٥٧ – ١٠١١ه = ١٩٣٨ – ٢٠١٠م) حقوقي، فنان تشكيلي، كاتب موسوعي. عُرف برفاروق سعد).



من مواليد بلدة برجا في قضاء الشوف بلبنان، ثم أقام في بيروت. أكمل مراحله الدراسية الثلاثة في كلية المقاصد ببيروت، وحرّر في شبابه في محلة «الجالس» و «الخواطر»، وتابع دراسته الجامعية والعليا في تخصص الرسم والتصوير في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وحصل منها على الدكتوراه عن أطروحته (خيال الظلِّ العربي)، ثم الدكتوراه في الحقوق من جامعة القديس يوسف. كتب في مجلة الآداب وغيرها، ثم عمل محاميًا في الاستئناف والتمييز، ومستشارًا قانونيًا، ومحكمًا دوليًا، وكان له مكتب محاماة مشهور ورثه عن جده وأبيه، ثم كان أستاذًا في الجامعة اللبنانية، وفي جامعة القديس يوسف، والروح القدس، وله رسومات ولوحات عديدة، واقتنى لوحات، كما اعتنى بدراسة التراث، وشارك في مؤتمرات محلية ودولية، وعرض وشرح فيها ابتكاره (المحاكمات والتحكيم عن بعد)، وذكرت له أعمال خيرية، كما خاض في دروس الحداثة. ونعى في ١٤ ذي القعدة، ٢٢ تشرين الأول. وطلب أن يُدفن في مقابر أهـل السنة.

بلغت مؤلفاته (٥٢) كتابًا في الأدب والفن والقانون والفكر، منها: قانون القضاء الكوني، قراقوش ونوادره، مدخل إلى أصول الحاكمات والتحكيم عن بعد، مع الفارابي والمدن الفاضلة، مع بخلاء الجاحظ: دراسة تعليلة مقارنة مع منتخبات، جحا ونوادره، باقات من حدائق مي، حيُّ بن يقظان/ باو طفيل (تحقيق)، خيال الظلِّ العربي، رسالة في الخطِّ وبري القلم لابن الصائغ (تحقيق؟)، صفات المنافق وعلاماته للفريابي (تحقيق)، طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم (تحقيق)، فنُّ الإلقاء العربي الخطابي والتمثيلي، وكتب أحرى له ذكرت الخطابي والتمثيلي، وكتب أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)".

### محمد فاروق بن فارس الزين (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م)

مهندس مدني استشاري، كاتب إسلامي. لعله من دمشق، ففيها درس أولًا، ثم في الحامعة الأمريكية ببيروت، والدراسات العليا في الهندسة بأمريكا. أقام في سورية وأمريكا وكندا، اهتم بدراسة الأديان وأخرج فيها كتبًا علمية جليلة. مات في شهر ذي القعدة.

من مؤلفاته: بيان النظم في القرآن، تفهيم القرآن العظيم، تحليل المنشآت اللامقررة (مع محمد عارف المهايني)، محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى/ عبد الأحد داود (ترجمة)، المسيحية والإسلام والاستشراق(أ).



(۳) السفير ع ۱۱۷۲۳ (۲۰۱۰/۱۰/۲۱م)، قرى وملن لبنان ۲۳۳/۱، موقع برجا (۲۳۱/۱۱/۱۱)هـ). (٤) وترجمته منه، مع إضافات. محمد فاضل الجمالي ودوره السياسي ونهجه

التربوي حتى العام ١٩٥٨/ رحيم كاظم

ومن عناوين كتبه: وجهة التربية والتعليم في

العالم العربي وخاصة العراق، رسالة التربية والتعليم في تركيا الحديثة، من واقع السياسة

العراقية، ذكريات وعبر من العدوان الصهيوني وأثره في الواقع العربي، التربية لأجل حضارة مقبولة، دعوة إلى الإسلام: رسالة من والد

في السجن إلى ولده، الفلسفة التربوية في

القرآن، نحو توحيد الفكر التربوي في العالم

الإسلامي، نحو تربية مؤمنة: فلسفة تربوية

تكاملية لتحقيق مجتمع إسلامي ناهض،

الصهيونية الأمريكية والمأساة الفلسطينية،

صفحات من الكفاح العربي في سبيل

التحرير والتوحيد والتجديد، مأساة الخليج

والهيمنة الغربية الجديدة، كارثة فلسطين

والواقع العربي، الصحوة الإسلامية إلى

أين، مواقف وعبر في سياستنا الدولية:

صفحات من تاريخنا المعاصر، خبرات وآراء

في الدراسة الجامعية، العراق بين الأمس

واليوم. إضافة إلى كتب أخرى له أوردتها في

(تكملة معجم المؤلفين)(٢).

الهاشمي.

محمد الفاسي = محمد عبدالواحد الفاسي

محمد الفاسي الحجوي (۱۰۰۰–۱۶۱۸ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فاضل = محمد إبراهيم فاضل

محمد فاضل (العوّاد) (۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) حرفي موسيقي.



من العراق. عدَّ من رواد صناعة العود في العراق، حيث ورث هذه المهنة من والده وبرع في تطويرها، إلى حدِّ اندفاع الموسيقيين العرب إلى اقتناء الأعواد التي يصنعها، كما اقتنت شخصيات سياسية وثقافية اقتناءها لتميزها وندرتها. وكان قد اتخذ مدينة دمشق مقرًا له قبل وفاته بعامين. توفي أوائل شهر رجب، أوائل سبتمبر (أيلول)(١).

محمد فاضل الجمالي (۱۳۲۱ - ۱٤۱۸ = ۱۹۰۳ - ۱۹۹۷م) باحث تربوي، مفكر، وزير، إداري.

 (١) الزمان (٥/٧/٢١هـ). و(العواد) نسبة إلى شهرته بالعود، وليس من أصل تسميته، كما يبدو.



من مواليد بغداد. درس في الحامعة الأمريكية ببيروت، ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا بأمريكا في فلسفة التربية. صار وزيرًا للخارجية، والتعليم، وشكل الوزارة مرتين، ولعله كان يؤيد سياسة نوري السعيد، وبعد انقلاب عبد الكريم قاسم حُكم عليه بالإعدام، وتدخل الملك محمد الخامس فخفِّف إلى السجن عشر سنوات، أمضى منها ثلاث سنوات، ورحل إلى لبنان، ومكث في تونس يدرِّس في جامعاتما ومعاهدها العليا إلى حين وفاته يوم الأحد ١٨ محرم، الموافق ٢٨ أيار (مايو). أصدر جريدة باسمه في بداية الخمسينات الميلادية. وكتب العديد من البحوث التربوية والقومية نُشرت في محلة «المعلم الجديد». وله نحو (٣٠) مؤلفًا.

محمد فاضل عبد الله الشرقاوي (۱۳۱۹ – ۱۶۰۰ه؟ = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فاضل عبود (۱۳۲۶ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۶۴ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٢) موسوعة أعلام العراق ٢١٢/٢، معجم المؤلفين العراقيين ٢٢٣/٣، المنتخب من أعلام الفكر ص٥٨٨، الجمعيون في العراق ٩، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٧/٧٠، أعلام الجمع العلمي العراقي ص١٤، أعلام السياسة في العراق الحديث ٧/٢. وخطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة.

مقدمة مورة إحلال محصفه مواسواللل الأسرفنعل لمعطم معامل المحالي (خطه وتوقيعه)

ومماكتب فيه:

محمد فاضل الحمالي: جهاد في سبيل العراق والعروبة والإسلام/ تحرير عبد الغني الدلي.

### محمد بن فاضل اللنكراني (١٣٥٠ - ١٤٢٨ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٧م) عالم شيعي.



ولادته في قم، ودرس على شيوخها، منهم حسين البروجردي، والخميني، حتى أجيز بالاجتهاد، أمَّ في حرم السيدة «المعصومة»؟ ودرَّس، وأصبح عضوًا في مجلس خبراء القيادة بعد انتصار الثورة الشيعية، ورأس مجلس الإدارة في الحوزة الشيعية. مات في الأول من جمادى الأحرى.

له من المطبوع: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (٤ج)، تعليقة على العروة الوثقى، نحاية التقرير في الفقه من بحث البروجردي، توضيح المسائل (رسالة عملية)، مناسك الحج، رسالة الأحكام الواضحة.

والمخطوط: شرح كتاب مصباح الفقيه للهمداني، شرح كتاب الطهارة من الشرائع، شرح كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة الوثقى، كتاب القضاء من بحث البروجردي، المسائل المستحدثة من بحث الخميني. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد بن الفاطمي بن الحاج (۱۳٤٣ – ۱۶۱۳ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۳م) تربوي وكاتب إسلامي مؤرخ.

(١) المنتخب من أعلام الفكر ص٥٨٩، الموسوعة الحرة ٢٠١٢/٤/١٠.



من مواليد مدينة فاس، تعلم على شيوخ جامع القرويين وأجيز من عدد منهم، أمثال الحسن مزّور، وعبدالحفيظ الفاسي، ومحمد الباقر الكتاني، وتخرّج عالما، ثم تفرغ للتدريس وأفنى عمره فيه، وقضاه كله في فاس، في سلكي القرويين الابتدائي والثانوي، كما اشتغل بالتوثيق، وأسهم في الحركة الوطنية، وكان له نشاط في حزب الاستقلال، وسُجن أيام الاحتلال، ثم انصرف إلى العمل ضمن رابطة علماء المعرب، وتخصص في تأريخ العلم والعلماء المعاصرين وجامعة القرويين، وفي الأدب، وتوفي عمدينة الرباط يوم الأربعاء ٨ شوال،

ومؤلفاته التي تدلَّ على جهده العلمي: إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخدت عنه من الشيوخ (وقد نشره في حياته. وهو أهم مصدر عنه)، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين (نشره كذلك في حياته، ويتضمن مئة ترجمة لعلماء المغرب).

ويصمن منه لرجمه لعلماء المعرب). أما الباقي عما يلي، فهو ما يزال مخطوطًا: التحفة المسكية الغالية في رحلتي الأولى إلى البقاع الحجازية، الهدية السنية في الرحلة الثانية إلى الأصقاع المقدسة الحجازية، ما سنح بالبال من رحلة الحج والتحوال، الخطب الجمعية السلمية (وقد أنشأها دون أن يشتغل بالخطابة)، اللآلئ الغالية البهية في الأمثال العامية المغربية، خطوات وخطرات من خلال رحلة سياحية وعلاجية، الطرفة

البهية في رحلتي للربوع الأندلسية، الدرر البهية السنية في الرحلة الإرشادية المولدية إلى الديار الفرنسية، رحلة الوعظ والتوعية الدينية إلى الديار الفرنسية، الرحلة التوجيهية الرمضانية إلى الديار الأوربية المولاندية، تحقيق المطمح والمنية بالرحلة الرابعة وشعائر الحج ومناسك العمرة، النصيحة الدينية لأعضاء الأمة الإسلامية، الكشكول الممتع الشلمي المقنع.

ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد فال بن أحمد بن البنّاني (۱۳۳۰ - ۱۶۱۷هـ = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۲م) دبلوماسي ريادي.



ولد في قرية البتراء المعروفة بتكيلالت في منطقة الترارزة بموريتانيا، تعلم في المحاضر، وأخذ عن جماعة من العلماء وتخرَّج معلمًا للغة الفرنسية في مدينة سانت لويس بالسنغال، وعاد مدرسًا، ومترجمًا، وكاتبًا للخزانة العامة، وبعد الاستقلال عمل مستشارًا لمكتب رئيس الجمهورية، ثم مديرًا له، فسفيرًا وممثلًا لموريتانيا في الشرق من خلال تمثيل بلاده في رابطة العالم من خلال تمثيل بلاده في رابطة العالم الإسلامي في مؤتمرها الأول بمكة المكرمة عام الإسلامي في مؤتمرها الأول بمكة المكرمة عام كان ممثلًا للرابطة في موريتانيا، وعُدَّ أول كان ممثلًا للرابطة في موريتانيا، وعُدَّ أول

(۲) معلمة المغرب ۲۲٤٩/۱۰ معجم المعاجم والمشيخات ۷٤/۳.

دبلوماسي موريتاني، كما أسهم في نشر التعليم، وكان أول أمين للرابطة الموريتانية للدفاع عن الإسلام عام ١٣٨٢هـ. ولما وقع الخلاف بين الساسة حول اسم البلاد، اقترح تسميتها «الجمهورية الإسلامية الموريتانية» فأقرً الرئيس رأيه. وكان محبًا للكتب، جمع منها مكتبة ضخمة.

وله منظومات ومؤلفات، مثل: نظم فيما اشتهر بالضمّ من «فعل» بالفتح، نظم وشرحه في «مرويات الصحابة»، منظومة في حقوق المرأة وواجباتها شرعًا، اعرف وطنك أيها المواطن، موسوعة أولاد سيد الفاضل (الموسوعة الفاضلية)، ديوان شعر بالعامية (خ)، وجوب الجمعة على أهل أكجوجت، ومجموعة أنظام تعليمية(١).

# محمد فال بن سيدي محمد البيضاوي الجكني (١٣٢٣ – ١٣٩٦ه = ١٩٠٥ – ١٩٧٦م) عالم قاض.

ولد في كرو ببلاد شنقيط، وهاجر إلى المغرب ثم الحجاز إبان الاحتلال الفرنسي للبلاد، وتتلمذ على علماء أجلاء بمكة، وعمل قاضيًا شرعيًا ومفتيًا للأردن وإمامًا للملك عبدالله الأول، ومديرًا للمحاكم الشرعية، ثم إمامًا للملك الحسين بن طلال، ومات في عمّان غرة ربيع الأول،

### محمد فال بن محمدن التندغي (۱۳۶۹ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

### محمد فايز إسعيد (١٣٥٨ - ١٤٢١ه = ١٩٣٩ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (١) أعلام الشناقطة ص ٣٨٣، الفيصل ع ٢٤٢ ص ١٢٠٠ معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) أعلام الشناقطة ص ٣٨٥.

محمد فايز بن عبدالحميد حواصلي (١٣٥٩ - ١٩٤١هـ = ١٩٤٠ م) عالم حنفي.



من دمشق، لازم محالس العلماء مع والده، ثم لازم الشيخ محمد سعيد البرهاني وقرأ عليه عددًا من أمهات الكتب، وكان معيدًا، يقرأ بين يدي الشيخ. ومن مشايخه أيضًا أحمد الرفاعي الحبّال، وعبدالغني الدقر، وأجيز من مشايخ، منهم ثمر الخطيب، ومحمد أبو الخير الميداني. وحصل على إجازة في الشريعة، ومثلها في اللغة العربية من جامعة دمشق. ثم درَّس في المسجد الأموي، وفي عدد من مساجد دمشق، وفي منزله، وأكثر من زيارة البيت الحرام حجًا وعمرة، وأشرف على طباعة بعض كتب شيخه. وقد عرف على طباعة بعض كتب شيخه. وقد عرف بالخلق والآداب الحسنة. توفي يوم الأحد هجمادي الأولى، ١٧ آذار.

ألَّف بعض الكتب، منها: المقتطفات السمانية من سيرة الذكرى بمولد منقذ الإنسانية صلى الله عليه وسلم. وله شرح على متن الهداية مسجَّل (٣).

**محمد الفايز العلي** (١٣٧٥ – ١٤١١ه = ١٩٣٨ – ١٩٩١م) شاعر.



(٣) موسوعة الأسر اللمشقية ١٩/١، ٥، موقع مديرية أوقاف
 دمشق (إثر وفاته).

من الكويت، وبما تلقى تعليمه الأولى في الكتاب، ثم طالع وتثقف واهتم بالشعر خاصة، وعمل محاسبًا، فموظفًا في وزارة الكهرباء، فمحررًا في مجلة الكويت، ومشرفًا على البرامج الثقافية في الإذاعة، وبدأ رحلته الأدبية مع الشعر وهو في الخامسة عشرة من عمره، ثم اتجه إلى القصة القصيرة، كان عنوان أولها «المهري» وذلك عام كان عنوان أولها «المهري» وذلك عام أصدر أول عمل شعري جاد هو «مذكرات بحار». ووقع قصصه وقصائده المبكرة باسم ثم عدل عن ذلك. توفي يوم الأربعاء ١٣ شعبان، ٢٧ شباط (فبراير).

طبع له ثلاثة عشر ديوانًا، هي: مذكرات عار، الطين والشمس، رسوم النغم المفكر، بقايا الألواح، النور من الداخل، لبنان والنواحي الأخرى، ذاكرة الآفاق، حداء الهودج، خلاخيل الفيروز، كتابات فوق الأبواب القديمة، خرائط للبرق، تسقط الحرب، ديوان الشاعر محمد الفايز، المجموعة الشعرية الكاملة. وسجّل تاريخ الكويت في ديوان «النور من الداخل»(أ).

محمد فائز بن محيي الدين المط (١٣٣١ - ١٤٢١ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٠م) طبيب متخصص داعية.

محفقة الاستاذالعة فالمركزة ناحر الألبايا المزا بع اجل بينا ي وخانعه مرابي الركتر الركتر

محمد فائز المط (خطه وتوقيعه)

(٤) أقلام خليجية ص ١٤٥، أدباء من الخليج العربي ص ٢٩٦، الجزيرة ع ٦٨٦٣ (١٤١٢/١/٣هـ)، شعراء من الجزيرة العربية ٢٦١/٢ هـ)، أعلام الشعر في الكويت ص ٢٨٩، أدباء وأدبيات الكويت ص ١٠٠٧، في السير والتراجم ص ١٨١، معجم البابطين لشعراء العربية.

من حماة. تخصص في طبِّ العين والأنف والحنجرة والحراحة بباريس، عاد أستاذًا وطبيبًا، حفظ القرآن الكريم عند آل الحلواني، شارك في إنشاء جمعية شباب محمد، وكان عضوًا في جمعيات خيرية، كما شارك في تأسيس المركز الإسلامي بباريس عندما كان هناك. درَّس أمراض الرأس والتشريح في كلية الطبّ بجامعة دمشق. وكان من دعاة أسلمة العلوم، ومنها الطبّ. وذكر في مقدمة كتابه «الجسم البشري» أنه قضى في الجامعة المذكورة (٥٠) عامًا بين كونه طالبًا وأستاذًا، وأنما الجامعة الوحيدة التي تدرِّس الطبَّ باللغة العربية. وهو صاحب مستشفى العربي، من أقدم المستشفيات بدمشق. واعتبر أستاذ الأساتذة، حيث تخرَّج عليه كثيرون. أُهين وأبعد، واستقرَّ بالأردن، وشيِّع في جنازة حافلة هناك.

من كتبه المطبوعة: الجسم البشري (٣ج أو أكثر)، قبس من نور محمد صلى الله عليه وسلم، من كنوز الإسلام، التشريح الوصفي (٤ج)، تشريح الجملة العصبية، معجزات القرآن، مذكرات، من معجزات الإسلام(١).



محمد فايز المط = محمد فايز محيي الدين المط

 (۱) علماء دمشق وأعيانها ص ٤٣٢، حصول التهاني ٤٧٦/٢، أعلام الأطباء الأدباء في دمشق ص ٣٦٣ (وفيه وفاته ١٩٩٧م؟).

### محمد فتح الرحمن (۱۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

### محمد فتح الله بن إبراهيم الخطيب (١٣٤٦ - ١٤٢٦ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٥م)

سیاسی وزیر . ولد في السنطة بمحافظة الغربية في مصر. حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مندوب دائم لمصر باليونسكو، رئيس الجلس الشعبي لمحافظة القاهرة، مقرر لجنة وضع الدستور، رئيس مجلس السياسة الخارجية باتحاد الجمهوريات العربية، وزير الشؤون الاجتماعية، أنشأ معهد الإدارة المحلية، أستاذ وعضو مجلس الإدارة بمعهد الدراسات الإسلامية. مات في النصف الثابي من شهر ذي القعدة، ديسمبر (كانون الأول). من مؤلفاته: الصهيونية العالمية وإسرائيل (مع حسن ظاظا وعائشة راتب)، أحاديث عن القانون الأمريكي/ تحرير هارولد ج برمان (ترجمة مع مصطفى أحمد فهمى)، الحكومة الاتحادية في سويسرا/ جورج آرثر كودينج



الابن (ترجمة)، مبادئ العلوم السياسية:

تطوير الفكر السياسي، النظام السياسي في

الهند/ نورمان د. بالمر (ترجمة)(٢).

محمد فتحي ( محمد فتحي ( ۱۳۲۸ – ۱۹۸۰ هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۹م) إعلامي ومذيع عريق.



ولد في المنصورة بمصر. حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة القاهرة. نجح في اختبار المذيعين في «الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية» عام ١٩٣٤م ليصبح أحد أهم أعمدة الإذاعة على امتداد تاريخها، وليصبح أبرز المذيعين: صوتًا وأداءً ولغة. وكان واحدًا من ثلاثة قامت الإذاعة المصرية على أكتافهم فور تسلمها من شركة ماركوني وتمصيرها في منتصف الثلاثينات الميلادية، وهم: محمد فتحى، وعلى خليل، ومدحت عاصم. وكان صوته أول صوت سمعه الملايين من المصريين عند افتتاحها، كماكان أول مدير للبرامج العربية، وأول من قدم الأدب العالمي من خلالها، إضافة إلى تقديمه عددًا من المذيعين والمطربين والمطربات. وارتبط اسمه بفنّ التمثيلية الإذاعية أيضًا. وشارك جلال الدين الحمامصي في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم معهد الإعلام بجامعة القاهرة - الذي تحول إلى كلية فيما بعد - وعمل أستاذًا للإعلام في جامعات القاهرة والرياض وأم درمان. اختير مستشارًا تقافيًا لمصر في لندن وبون، كما تولى تحرير بحلة (الإذاعة) القديمة المعروفة باسم محلة «الراديو المصري»، وعمل ناقدًا إذاعيًا بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وأخبار اليوم،

(٢) موسوعة أعلام مصر ص ٣٦٠ وإضافات.

والأهرام. توفي في ٢٩ ربيع الأول، أول كانون الأول (ديسمبر).

من كتبه: عالم بلا حواجز، الإذاعة المصرية في نصف قرن (٢ ج)، الحق في الاتصال: تقرير عن الوضع الحالي/ ديزموند فيشر (ترجمة)، المنظور الاجتماعي للاتصال الجماهيري/ تشارلز.- ر. رايت(١).

محمد فتحي سعيد (١٣٥٠ - ١٤٠٩ه = ١٩٣١ - ١٩٨٩م) شاعر ومحرر صحفي. عرف بـ«فتحي سعيد».



ولد في قرية الروقة، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة. حصل على إجازة من معهد الخدمة الاجتماعية بجامعة الإسكندرية، وعمل في التدريس وقتًا، ثم في صحيفة الجمهورية، ثم مجلة الإذاعة والتلفزيون، فمجلة الشعر، حتى تولً رئاستها عام ١٤٠٨ه، ونظم الشعر وهو طالب حتى برع فيه، وغنًى له مطربون ومطربات، وتُرجم شعره إلى تسع لغات، وقد جمع بين الشعر العمودي وقصيدة وقد جمع بين الشعر العمودي وقصيدة التفعيلة، واهتم بالقضايا والأحداث العامة.

(1) الجمهورية ١٩٨٧/١٢/٢ م، خمسون شخصية ص ١٤٩، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٣٤، أهل الفن ص ٢٢٢. ويوجد عديدون باسم «محمد فتحي» لكن يعرف هذا بمؤلفاته الإعلامية عن غيره ممن كتبوا في الأدب، والعلوم الاجتماعية، والطب، وعلم النفس، والجنايات...

وعلى عدّة جوائز على المستوى العالمي، أهمهما: جائزة مهرجان «استروجا» العالمي في يوغسلافيا، والميدالية الذهبية لمهرجان شعراء حوض البحر المتوسط. توفي يوم ١١ جمادى الآخرة، ١٨ كانون الثاني (يناير). وكتب في أدبه: فتحي سعيد أديبًا/ أحمد محمد عبد الكريم (رسالة ماجستير – عامعة الأزهر في إيتاي البارود، ٢٢٢ ١ه). من أبرز دواوينه الشعرية: فصل في الحكاية، أوراق الفجر، مصر لم تنم، دفتر الألوان، مسافر إلى الأبد، إلا الشعر يا مولاي، رباعيات السلوم، الفلاح الفصيح، أغنيات حبّ صغيرة، ثرثرة على مائدة ديك الجن، أندلسيات مصرية.

إضافة إلى عدّة كتب ودراسات، مثل: الغرباء، شوقي أمير الشعراء لماذا؟. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد فتحي طه (١٣٣٥ - ١٤٠٧ه = ١٩١٦ - ١٩٣٥م) عالم فيزياء، مدير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



حاصل على إجازة في علوم في الفيزياء من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في الأرصاد الجوية التي بموجبها أول مصلحة للأرصاد الجوية التي بموجبها

(۲) عالم الكتب مج ۱۰ ع ٤ (ربيع الآخر ۱٤۱۰هـ)،
 الهوسوعة الحرق ۴/۰۱۲/۵/۱ موقع أخبار دمنهور
 (۱٤٣٣هـ).

تكونت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كوكالة متخصصة بهيئة الأمم المتحدة، وشغل منصب ممثل مصر الدائم لها، وأصبح رئيسًا للمنظمة عام ١٣٩٧هـ. كما أسهم في إرساء أسس الأرصاد الجوية في إرساء ألس الأرصاد الجوية في إرساء ألمول العربية (٢).



محمد فتحي طه رأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

**محمد فتحي عثمان** (۱۳۶۷ - ۱۶۲۱ ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۰م) مفكر إسلامي ن*فضوي*.



من مواليد المنيا بمصر. حصل على إجازة في التاريخ من جامعة القاهرة، وانضم وهو في الجامعة إلى جماعة الإحوان المسلمين، فكان نصيبه السجن والطرد من العمل، ثم حصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وأخرى في التاريخ من جامعة القاهرة، والتحق بالأزهر فكان أستاذًا ومديرًا لقسم البحوث والمكتبات، وأسهم مع آخرين في قيادة الأزهر ووزارة الأوقاف لإصلاحه وتطويره، وانتقل إلى المؤاثر نحو عام ١٣٨٨ه، ليكون محاضرًا في جامعاتها، ثم سافر إلى أمريكا واستقر

 (٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٣٤، الموسوعة العربية الميسرة ٢٢١٧/٤.

هناك منذ عام ١٣٩٨ه، وحصل على الدكتوراه من جامعة برنستون، ثم عمل أستاذًا بجامعة الرياض، ومنها إلى لندن عام ١٤٠١هـ ليعمل رئيسًا لتحرير «أرابيا» حتى توقفت عن الصدور عام ٢٠٦هـ، وكان فهمي هويدي نائبًا له، فانتقل إلى لوس أنحلوس للعمل بالمركز الإسلامي وجامعة جنوب كاليفورنيا، أستاذًا وباحثًا. وكانت له خلة وثيقة بالحركات الإسلامية، ولاسيما في السودان وتونس وماليزيا وباكستان. وركز في كتبه ومقالاته ومحاضراته على القرآن الكريم، وإعادة فهمه وتفسيره، وتنزيل قيمه على واقع المسلمين. واتسمت مواقفه وآراؤه بالسماحة وسعة الأفق، والانحياز الشديد للعقل، ولقيم الحرية والديمقراطية والمساواة، منطلقًا في كل ذلك من فهمه العميق للإسلام، وقد عُرف عالميًا من خلال محلة «أرابيا» التي كانت تصدر بالإنجليزية، مما أوصله إلى مجتمعات المسلمين وغير المسلمين في آسيا وإفريقيا، فضلًا عن العالم الغربي، الأمر الذي أدَّى إلى توسيع دائرة تأثيره، ومن ثم تضاعف قرائه وتلاميذه ومحبيه. واعتبره كتّاب غربيون علامة بارزة لتجديد الفكر الإسلامي، وأنه أكثر العلماء تأثيرًا في العالم الإسلامي. توفي بلوس أنجلوس يوم السبت ٣ شوال، ١١ أيلول (سبتمبر).

أقيم لقاء فكري من قبل محبيه تشريفًا له، ونشرت مداولات اللقاء عام ١٤٢٢ه في كتاب من تحرير عبدالوهاب الأفندي، بعنوان: إعادة التفكير في الإسلام والحداثة: مقالات على شرف فتحى عثمان.

له مئات أو آلاف المقالات والمحاضرات. ونشر أكثر من (٢٥) كتابًا بالعربية والإنجليزية، أبرزها «مفاهيم القرآن» في أكثر من (١٠٠٠ص)، كما لقي كتابه «الفكر الإسلامي والتطور» لغطًا وإثارة فكرية ثرَّة، قدَّم فيها أطروحات جديدة

حول إعادة صياغة الفكر الإسلامي بما يتواءم والعصر.

ومن مؤلفاته أيضًا: آراء من تراث الفكر الإسلامي، التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير: أضواء على تجربة، التجربة السياسية للحركة الإسلامية المعاصرة: دروس من الماضى وآفاق المستقبل، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، الدين للواقع، السلفية في الجتمعات المعاصرة، القيم الحضارية في رسالة الإسلام، المدخل إلى التاريخ الإسلامي، المسلمون في تاريخ الحضارة/ ستانوود كب (ترجمة)، من أصول الفكر السياسي الإسلامي، الفكر الإسلامي والثبات (وهو ردّ على من نقد كتابه «الفكر الإسلامي والتطور»)، عن الآخر، الثابت والمتحول في الجهاد والحدود (موضوع كتاب تحت الطبع)، الثغور الجزيرية والثغور الشامية إلى نماية عهد المتوكل (ماجستير)(١).

### محمد فتحي غانم (۱۳٤٣ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۲۶ – ۱۹۹۹م)

روائي، كاتب صحفي. عُرف بـ«فتحي غانم».



ولد في القاهرة. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة. عمل في وزارة

(۱) مما كتبه عبد الوهاب الأفندي في «سودا نايل» ۲۰۱۰/۹/۲۰ فهمي هويدي في الشروق الجديد (القطرية) ۲۰۱۰/۹/۲۱ م، وهو محمد فتحي محمد عثمان. وصورته من موقع إخوان ويكي.

المعارف مفتشًا للتحقيقات. كتب ونقد في محلة «آخر ساعة»، و«أخبار اليوم»، ورأس تحرير «صباح الخير»، رئيس محلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، رئيس تحرير محلة «روز اليوسف»، و «الجمهورية»، عضو نقابة الصحفيين ووكيلها، عضو المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكي نائبًا عن الأزبكية، عضو في لجنة القصة، والجلس الأعلى للآداب والفنون وجمعية الأدباء، واتحاد الشطرنج المصري. من أساتذته الذين أثروا فيه: مصطفى وعلى أمين، زكى نجيب محمود، لويس عوض، وذكر تأثره من الأجانب: دستوفسكى وهمنجواي وسارتر وكامو. اشترك في العديد من المؤتمرات والندوات الثقافية المحلية والدولية، سافر إلى كثير من المواقع العالمية. قال بعضهم: كان أول من استخدم تقنية تعدد الأصوات في الأدب العربي في روايته الرباعية «الرجل الذي فقد صوته». مات في شهر مارس (آذار).



فتحي غانم رأس تحرير مجلة (روز اليوسف)

ومماكتب فيه:

- مفهوم السلطة والدين في تجربة فتحي غانم الإبداعية/ حسين عبد.

- الشخصية اليهودية: دراسة أدبية مقارنة بين روايتي ايفانحو لسكوت وأحمد وداود لفتحى غانم/ محمد جلاء إدريس.

- الراوي في روايات فتحي غانم/ جيهان عبدالخالق مصطفى (رسالة دكتوراه -جامعة القاهرة، ١٤١٤هـ).

- البناء الروائي عند فتحي غانم/ رجب حسن رجب (رسالة ماجستير - جامعة القاهرة، ١٤٠٩هـ).

- صورة المرأة في الرواية المصرية: دراسة في

أعمال سعد مكاوي، عبدالرحمن الشرقاوي، فتحي غانم/ سوسن رجب حسن (الرسالة ماجستير - جامعة المنيا، ١٤١٥هـ).

ومن عناوين كتبه، ومعظمها من منشورات روز اليوسف: تجربة حبّ، الساخن والبارد، الرجل الذي فقد ظله، المطلَّقة، الغبي، الفنّ في حياتنا، زينب والعرش، قليل من الحبّ كثير من العنف، بنت من شبرا، أحمد وداود، بعض الزني إثم بعض الزنا حلال(؟)، ستُّ الحسن والجمال، معركة بين الدولة والمثقفين، رباعية تشمل أربع بين الدولة والمثقفين، رباعية تشمل أربع أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين). وقد أصدرت الهيئة العامة للكتاب في مصر أعماله الكاملة(١).

### محمد فتحي كركوتلي (۱۰۰۰ - ۱٤۱۱هـ = ۰۰۰ - ۱۹۹۱م)

صحفي كاتب.

صاحب ورئيس تحرير جريدة «الوعي العربي» المحتجبة، وكانت قريبة من السلطة السورية. كان من أشهر الصحافيين السوريين خلال الخمسينات التي كانت جريدته تصدر أثناءها، وقام في المدة الأخيرة من حياته بكتابة سلسلة من الدراسات التاريخية تناولت أشهر الجواسيس الصهاينة، توفي في تناولت شعبان ١٦ آذار بلندن (٢).

### محمد فتحي محمد نجيب (١٣٥٨ – ١٤٢٤هـ = ١٩٣٩ – ٢٠٠٣م) مستشار قانوني.

(۱) مذكرات الصحفيين في خدمة السلطة ص ٣٤٣٠ أعلام الأدب العربي المعاصر ٢٠٠٧/٢ ، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٢٥٧٠ ، موسوعة أعلام مصر ص ٣٦١ ، معجم الروائيين العرب ص ٣٣٠ ، الفيصل ع ٢٠٦ ص ٩٩ ، علامات في النقد ع ٣٦ ص ١٩٩٩ (ذو القعدة (ووفاته في هذا المصدر ١٩٩٨م)، الرواية العربية/ حمدي السكوت ٢٢٨٦/٤ (ووفاته في هذا المصدر ١٩٩٨م)، روز اليوسف ص ٢٥٥٥ (وفيه ولادته ٢٩٤٦م)، ووفاته ٢ فبراير).

(٢) الفيصل ع ١٧٣ (ذو القعدة ١٤١١هـ) ص ١٨٠.



من القاهرة. حصل على دبلوم في القانون العام، ودكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة السوربون. تدرج في الوظائف القضائية حتى وصل إلى منصب مستشار بمحكمة النقض، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، وكيل محلس الدولة. درَّس بكليات الحقوق، وأعير إلى ليبيا. عضو في هيئة الدفاع المصرية التي مثّلت مصر أمام هيئة التحكيم في قضية طابا بجنيف. توفي يوم ١١ جمادي الآخرة، ٩ آب (أغسطس). صدر فيه كتاب في سلسلة (أعلام القضاء) التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للقضاء، عنوانه: فتحى نجيب/ خالد محمد القاضى. وترك مؤلفات، منها: قانون إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية (مع محمود محمد غنيم)، التنظيم القضائي المصرى(٣).

### محمد فتحي يوسف الريس (۲۰۰۰ - ۱٤۲۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م)

باحث حضاري.

من قرية المطرية التابعة للدقهلية بمصر. أستاذ اللغة الفارسية والحضارة بجامعة القاهرة، وأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية (قسم التاريخ والحضارة) بجامعة الإمام في الرياض. أول من أطلق مصطلح الأكديين، والعرب الفينيقيين. له

(٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٣٣٨، الأهرام (٢٢١/٧/٢١هـ). وفي بطاقة أخرى عندي أنه توفي يوم الأحد ٢ رجب ٢٤٢٦، الموافق ٧ آب (أغسطس) ٢٠٠٥م؟.

كتابات تاريخية وأبحاث لغوية واهتمام باللغة الفارسية.

من تآليفه وترجماته: أسطورة ماه برَى: رواية/ صدقة بن أبي القاسم (ترجمة)، إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي، سمك العيار/ رواها صدقة بن أبي القاسم، جمعها فرامرز بن خدا داد الأرجاني (ترجمة)، يعقوب بن الليث الصفار/ ألفه بالفارسية إبراهيم باستاني باريزي (ترجمة وتعليق)،

### محمد بن فتوح (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م)

كاتب علماني متطرف.

من مصر. كان والده مقرئ وإمام قرية الدراكسة بالمنصورة.

له كتابات ومؤلفات عديدة، ركز فيها على التهجم على الحركات الإسلامية وعلماء الإسلام وكتّابه. توفي يوم الاثنين ١٣ شوال، ١٣ أكتوبر.

من كتبه: أمركة العالم أسلمة العالم من الضحية؟، الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الدين، استلاب الحرية باسم الدين والأخلاق(°).

محمد أبو الفتوح أحمد عبد الحليم (١٣٦٧ - ١٤٢٧ه = ١٩٤٧ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

### محمد أبو الفتوح شريف (۱۰۰۰ – ۱۴۱۷ه؟ = ۰۰۰ – ۱۹۹۲م) لغوي محقق.

(٤) الأهرام ع ١٧٣٢ (١٤٢١/١٢/١٥ هـ) مع إضافات. (٥) وهو غير محمد فتوح عثمان (الحقوقي)، ومحمد فتوح أحمد (الأديب)، كلاهما من مصر، وقد يلكرون باسميهما واسمى والديهما.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم عام ١٣٩٤ه، ثم كان أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة المنصورة، وعميد كلية التربية بدمياط، وأستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات. له مجموعة من البحوث والمقالات في المحلات المتخصصة والمؤتمرات

كتبه: من الأخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة، النحو الجامعي: دراسة تطبيقية، نظرة وصفية في تصريف الأفعال، نظرة وصفية في تصريف الأسماء، في المصادر ومناهج البحث، علم الصرف: دراسة وصفية، العروض: دراسة تطبيقية، أساليب التعبير الأدبى: دراسة فنية (بالاشتراك)، التركيب النحوي وشواهده القرآنية (٣

وله تحقيقًا: ليس في كلام العرب لابن خالویه (تحقیق ، ترتیب ، معجم)، شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ رتحقيق وتقديم)، نكت الإعراب في غريب القرآن الكريم للزمخشري (تحقيق وتقديم)، القوافي لنشوان الحميري (تحقيق ودراسة). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين).



محمد الفحام = محمد محمد الفحام

محمد فخر الدين الحسنى = فخر الدين بن إبراهيم الحسني

محمد فخري بن حكمت القدسي (#371 - 1731a = 3771 - 1757) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فخري مقدادي (۰۰۰ – ۳۳۶ ۱ه = ۰۰۰ – ۲۱۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الفرا = محمد حسين الفرا

محمد الفراتي = محمد عطا الله الفراتي

محمد فرج السنهور*ي* (۱۳۰۸ – ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۱ – ۱۹۷۷م) عالم قاض وزير.



مولده بقرية المندورة من أعمال كفر الشيخ بمصر. نال العالمية من الأزهر، ثم من مدرسة القضاء الشرعي. تدرج في سلك القضاء حتى أصبح نائبًا لرئيس المحكمة العليا الشرعية، ثم اختير وزيرًا للأوقاف قبل قيام حركة ضباط الجيش في ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢م، وبعد استقالة الوزارة عمل في المحاماة. وقد درَّس في مدرسة القضاء الشرعي، وألقى محاضرات في الأزهر، وفي معهد الدراسات العربية، وفي كلية الحقوق، وكان عضوًا في عدة لجان، منها اللجنة العليا لتطوير القوانين المصرية، لجنة تطوير الأزهر، اللجنة العليا لتطوير

الجامعات، ورأس لجنة إحياء المؤلفات والتراث الإسلامي بدار التأليف والترجمة والنشر. وعمل عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حتى وفاته، كما اختير رئيسًا للحنة الأحوال الشخصية للمسلمين التابعة لرئاسة الجمهورية. مات يوم الاثنين ۲٤ ربيع الأول، ١٤ مارس.

ألقى أحاديث في الإذاعة، واختارت وزارة الثقافة بعضها وأصدرتما في مجموعتين، هما: الأسرة في التشريع الإسلامي، حاجة الجحتمع إلى الدين.

وله من المطبوع أيضًا: المسكرات، شرح قانون الوقف.

وله كتب أخرى عديدة ما زالت مخطوطة، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### محمد أبو الفرج العش

تربوي، باحث في الآثار.

ولد في دمشق. محاز في الآداب والتاريخ، ومن المعهد العالى للمعلمين بجامعة دمشق. مدير التربية في مدينة دير الزور. محافظ

المتحف الوطني بدمشق. له مقالات في الآثار والتربية.

ومن مؤلفاته: التاريخ الاقتصادي، آثارنا في الإقليم السوري، الآثار العربية الإسلامية في المتحف الوطني بدمشق، تاريخ عصر الخلافة العباسية/ يوسف العش (تنقيح)، كنز أم حجرة الفضى، النقود العمانية من خلال التاريخ الإسلامي، النقود العربية الإسلامية المحفوظة في متحف قطر الوطني، تعريف بمقال «نحر المرا» لأحمد وصفي زكريا، كنز دمشق الفضى (٢).

سورية ٢٨٥/٣، موسوعة الأسر الدمشقية ٩٣/٢.

<sup>(</sup>١) من العلماء الرواد في رحاب الأزهر ص ٢١٠، الأزهر (ذو الحجة ١٤١٠هـ) ص ١٢٤٨، وذو الحجة ١٤٢٤هـ ص ٢٠٢٨، وترجمة مسهبة له في مقدمة كتابه «المسكرات» واسمه عليه: محمد أحمد فرج... (٢) معجم المؤلفين السوريين ص ٣٥٣، موسوعة أعلام





من مصر. حاصل على الدكتوراه في النحو من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٨٨ه، ثم كان رئيس قسم النحو والصرف في الكلية نفسها. توفي يوم الأحد ۲۲ شوال، ٥ كانون الأول (ديسمبر). من تصانيفه التي وقفت عليها: الاستشهاد والاحتجاج باللغة: رواية اللغة والاحتجاج بما في ضوء علم اللغة الحديث، في اللغة ودراستها، نحو الألفية: شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالك (عدة أجزاء)، الدراسات اللغوية (بالاشتراك)، النحو (دراسي، بالاشتراك)، النحو المصفّى، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث (أصله رسالة ماجستير، وكانت بعنوان: موقف ابن مضاء من مناهج النحاة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة)، الرواية والاستشهاد باللغة، قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر، المظاهر الطارئة على الفصحى: اللحن -التصحيف - التوليد - التعريب، مستوى الصواب والخطأ بين النحاة الأقدمين واللغويين المحدثين (رسالة دكتوراه)، الملكة

اللسانية في نظر ابن خلدون.



محمد أبو الفرج فيضي = محمد فيضي بن محمد طاهر الأتاسي

محمد فرحات عمر (۱۳۵۰ - ۱۹۴۸ = ۱۹۴۱ - ۱۹۹۷م) ممثل مضحك. كتبي.



من مصر. حصل على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة، ودبلوم معهد التمثيل، وكان يقلِّد جميع الممثلين، وتأثر بنجيب الريحاني وأُعجب به. درَّس الفلسفة، وانضمَّ إلى فرق التمثيل ومثَّل، وأصبح اسم «دكتور شديد» ملازمًا له بعد تمثيل مسرحية «دكتور المطعم»، واعتبر مدرسة قائمة بذاتها في الإضحاك، وقد مثَّل في السينما والمسرح، وبعد حصوله على الماجستير انسحب من الوسط الفني واتجه إلى تجارة المخطوطات، والكتب، واشترك في مسلسلات تلفزيونية، كما عمل في هيئة الإذاعة البريطانية مترجمًا وناقدًا، وكان عضوًا في لجنة النشر بميئة الكتاب، توفي في ٧ ربيع الأول، ١٠ يوليو. ألّف كتاب: فنّ المسرح.

وعنوان رسالته في الماجستير: «طبيعة القانون العلمي» وقد طبعته الدار القومية بتقديم زكى نجيب محمود<sup>(۱)</sup>.

(١) أهل الفن ص ٢٨٠، وإضافات من الشبكة العالمية

محمد فريد أحمد عين شوكة (1771 - 7.31 = 7181 - 74819) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فريد سيالة (0371 - P731& = V7P1 - A... Ta) محرر صحفي أديب، داعية إلى «تحرير» المرأة.



ولادته في طرابلس الغرب. حاصل على دبلوم التعليم الابتدائي. عمل في محال التدريس، ثم انتقل إلى مهنة الصحافة، وأسَّس جريدة (الأولمبياد) سنة ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م) وغيرً عنوانها إلى (الفجر) من سنة ١٣٨٨-١٣٩٢هـ. عمل في شركات محلية، وقدَّم برامج إذاعية باسمه وبأسماء مستعارة، كما نشر نتاجه في الصحف والجلات، وحضر مؤتمرات وملتقيات أدبية وفكرية، وتولَّى رئاسة تحرير جرائد: لواء الحرية، الأولمبياد (الفجر)، الطليعة، ومحلة صوت المربي. من مؤسِّسي جمعية الفكر الليبية. اعتبر نظير الطاهر الحداد في تونس، وقاسم أمين في مصر، وأنه كان يقال له قاسم أمين ليبيا، فقد نادى بوجوب السفور، ونيل البنات حقّهن بالإيفاد في البعثات التعليمية في الخارج، كما ورد في صحيفة طرابلس الغرب ع ۱۷۲۷ (۱۲/۱۳ (۱۹۴۹/۱۲/۱۳). توفي يوم الأربعاء ٥ ربيع الأول، ١٢ آذار (مارس). طُبع له كتابان: نحو غد مشرق، اعترافات

للمعلومات.

وله مجموعتان قصصيتان مخطوطتان: الحياة صراع، وتغيَّرت الحياة.

وله قاموس عربي - إيطالي (لم يتم)(١).

محمد فرید عبدالخالق (۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۱۰ - ۲۰۱۳م) أستاذ داعية.

وهو نفسه (فريد عبدالخالق).



من مواليد مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر. انتقل مع العائلة إلى القاهرة، تخرَّج في معهد التربية العالي، وجمع في دراسته العليا بين العلوم والرياضيات والقانون والشريعة، وحصل على الدكتوراه من قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م) وهو في الرابعة والتسعين من عمره، ودخل بهذا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فكان أكبر باحث يحصل على درجة الدكتوراه في العالم، متفوقًا بذلك على آخر حصًّا الدكتوراه وعمره (٩١) عامًا، وكان موضوع رسالته «الحسبة في الإسلام على ذوي الجاه والسلطان». وقد انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين مبكرًا، بل كان عضو الهيئة التأسيسية بها، وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة، كما عمل مديرًا عامًا لدار الكتب المصرية، ودار الوثائق القومية، ثم كان وكيلًا لوزارة الثقافة. وكان خطيبًا، أديبًا، باحثًا، مفكرًا. استضافته قناة الجزيرة في (١٥ حلقة) في برنامج (شاهد على (١) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١٨٦/١، مدونة البرقلي ٢٠٠٨/٣/٢٠م، مدونة ضفاف (مما كتبته انتصار بوراوي في ٢٠٠٩/٤/٣م).

العصر)، حيث كان كاتم أسرار الجماعة لمناصبه العليا فيها، وقد التقى بالإمام حسن البنا وأعجب بشخصه ومنهجه في الدين والسياسة، وعمل سكرتيرًا له. وكان صديقًا لحمال عبدالناصر كذلك، وهو الذي أبلغ المستشار حسن الهضيبي بموعد الثورة، وحصل على تأييده وتأييد الإخوان للقيام بالثورة. ثم إنه اعتُقل مرات وعذّب مثل غيره متهمًا بمحاولة قلب نظام الحكم قبل الثورة وبعدها. توفي يوم الجمعة ٢ قبل الثورة وبعدها. توفي يوم الجمعة ٢ جمادى الآخرة، ١٢ أبريل.

مؤلفاته، إضافة إلى رسالته في الدكتوراه التي طبعت: الإخوان المسلمون في ميزان الحق، في الفقه السياسي الإسلامي: مبادئ دستورية: الشورى - العدل - المساواة، مرثيتي الباكية في زوجتي الشهيدة الغالية رحمها الله وأسكنها جنته وجمع بيننا في عليين (شعر)، مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك (ملحمة شعرية)، ديوان المقاومة، تأملات في الدين والحياة (٢).

محمد فريد عبد القادر (۱۰۰۰ – ۱۶۲۰هـ = ۰۰۰ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن فرید بن نعمان (۱۳۶۶ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۱م) شیخ مقرئ.

من مركز أنبوب الحمام بمحافظة أسيوط في مصر. كفّ بصره وهو صغير، حفظ القرآن الكريم، وتلقّى القراءات على علماء الإسكندرية، من شيوخه: أمَّ السعد بنت محمد نجم. عين مؤذّنًا، ثم مقرئًا بالإذاعة، فشيخًا لمقارئ الإسكندرية(٣).

(۲) المجتمع ع ۲۰۱۹ (۲۰۱۳/٤/۲)، والعدد التالي،
 وتاليه، وع ۲۰۱۰ (۲۰۱۳/۷/۷)، والعدد التالي، وع ۲۰۱۰ وتاليه، العربية نت ۲۰۱۳/٤/۱۵، ۱۵ (۱۳/٤/۱۲)،
 ويكيبيديا الإخوان المسلمين (إثر وفاته).
 (۲) إمتاع الفضلاء ۲۰۷/۵.

محمد أبو الفضل إبراهيم (١٣٢٢ - ١٤٠١ه = ١٩٠٤ - ١٩٨١م) أستاذ محقق مدقِّق، عاشق للتراث.



ولد في جزيرة شندويل من محافظة سوهاج بمصر، في أسرة تنتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان مولده بعد تلاث أخوات له، نذره والده للأزهر الشريف، وكان الوالد على صلة قرابة بالشيخ محمد هارون (والد المحقق عبدالسلام) وأخيه الشيخ أحمد هارون، وهما من كبار علماء الأزهر، وعرف عن طريقهما الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، لأنه يصاهر آل هارون. فنشأ مع أبناء العلماء، وخالطهم في الأزهر وفي بيوتهم، وتكونت بينه وبينهم صداقات مبكرة، وعرف عن طريقهم الكتب، وحبِّب إليه اقتناؤها والحفاظ عليها. وكان مفتونًا بكتابات الأديب مصطفى صادق الرافعي، وأسلوب الشيخ عبد العزيز البشري. بعد الأزهر تقدم لمدرسة القضاء الشرعي، وحين أُغلقت تحول طلابها إلى مدرسة دار العلوم، وتدرّج في سلك الوظائف إلى أن أصبح مديرًا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية، ثم مديرًا للشؤون المكتبية، وعضو لجنة إحياء التراث في الجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، فرئسًا للجنة، وأشرف على اللجنة التي قامت بتحقيق كتاب «الأغاني» للأصفهاني بتكليف من الهيئة المصرية العامة للكتاب. وكانت تعقد في منزله ندوة أدبية بعد صلاة المغرب كلَّ يوم جمعة، ويؤمُّها أساتذة باحثون من دول عديدة، ودامت أكثر من ٣٠ عامًا.

وبلغ سنَّ الإحالة إلى المعاش عام ١٣٨٤هـ ليكمل تحقيق كتب تراثية عديدة، ويحتلَّ مكانه بين الصفِّ الأول من محققي التراث الإسلامي. وكان أول ما بدأ به هو كتابة «قصص القرآن الكريم» الذي ظهر في كتاب يحمل أسماء أربعة من المؤلفين، بينهم محمد جاد المولى، ذُكر أن المترجم له هو المؤلف الحقيقي لها.. وكانت وفاته في شهر كانون الثاني (يناير).

ومن عناوين تحقيقاته التي وقفت عليها: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، أمالي المرتضى، المزهر في علوم اللغة للسيوطي (تحقيق مع محمد أحمد جاد المولى)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي أيضًا، الأضداد للأنباري، الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى الجرجابي (تحقيق مع على محمد البجاوي)، تاريخ الطبري، البرهان في علوم القرآن للزركشي، صحيح البخاري (مع محمود النواوي ومحمد خفاجي)، مجمع الأمثال للميداني، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، الفائق في غريب الحديث للزمخشري (مع محمد على البجاوي)، ديوان النابغة الذبياني، ديوان امرئ القيس، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي. وتحقيقات ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

محمد فطین (۱۴۰۷ – ۱۹۸۷ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد فكري بن حسين أباظة (١٣١٣ – ١٣٩٩ه = ١٨٩٦ – ١٩٧٩م) محرر صحفي ريادي.

عُرف بـ«فكري أباظة».



فكري أباظة رأس تحرير مجلة (المصور) أكثر من ربع قرن

ومماكتب فيه:

- فكري أباظة/ صبري أبو الجحد.

- المواقف البرلمانية للمرحوم الأستاذ محمد فكري أباظة/ لجنة تدوين التقاليد البرلمانية بمجلس الشعب.

وله كتب، مثل: حواديت، الضاحك الباكي، فكري أباظة في الراديو، مع الناس، أحاديث فكري أباظة، مجموعة مقالات<sup>(۱)</sup>.

محمد فكري الملاح = فكري عثمان الملاح

محمد بن فلاح الرشيدي (١٣٢٥ - ١٣٩٧ه = ١٩٠٧ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فلحة = محمد محيي الدين فلحة

محمد فليفل = محمد سليم فليفل

محمد فهد عكام = فهد عكام

محمد الفهد العيسى (۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۳م) شاعر، دبلوماسی.

القمح بمصر. تخرَّج في كلية الحقوق، وعمل محاميًا تحت التمرين، وانضم إلى الحزب الوطني، ثم كان عضوًا بمجلس النواب. عرف شوقى وحافظ والبشري، وحفظ أربعة آلاف بيت من الشعر الجاهلي والإسلامي. ثم اعتزل المحاماة عام ١٣٦٤هـ (١٩٤٤م) وتفرَّغ للصحافة، وبدأها بصحيفة المؤيد، ثم الأهرام، وكان رئيس شرف النادي الأهلى، وعضو الجلس الأعلى لدار الكتب، وحصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، فله مائة قطعة موسيقية معزوفة على المندولين والناي! وانتخب نقيبًا للصحفيين أربع مرات، ومثَّل الصحافة المصرية في كثير من المؤتمرات الدولية، وعمل رئيسًا لجلس إدارة مؤسَّسة دار الهلال، ورئيسًا لتحرير محلة «المصور» أكثر من ربع قرن. وهو من مؤسّسي مدرسة الإثارة الجنسية بعد محمد التابعي. عاش سنوات طويلة في أوربا بحثًا عن الجنس والمرأة والحب، وكان ساخرًا، يدافع عن الصورة العارية تحت

ولادته بكفر أبو شحاته التابعة لمركز منيا

كلمة «اشمعني»! ووقّع مقالات له باسم:

ملحوس، وجاسوستنا الحسناء. ومات في

١٧ ربيع الأول، ١٤ فبراير بالقاهرة.

<sup>(</sup>۱) الأخبار ع ۱۰۲۱۶ (۱۶۰۲/۹/۱۷)، مع رواد الفكر والفن ص ۱۷۵، الأزهر جـ ۱ س ٦٩ ص ١١٧٠

 <sup>(</sup>۲) مع رواد الفكر والفن ص ۱۵۵، عمالقة ظرفاء ص
 ۲، أعلام مصر في القرن العشرين ص ۳٦۳، أعلام وأقزام



من مدينة عنيزة بالسعودية. انتقل مع والده إلى المدينة المنورة وتعلم في مدارسها. نال الشهادة الثانوية، واجتاز دورات في الإدارة والتنمية والمعارف من جامعات أوربية وأمريكية ومصرية. بدأ موظفًا في وزارة الخارجية، كما عمل في مصلحة الزكاة والدخل، ومديرًا عامًا في وزارة العمل، ورئيسًا لإدارة الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الخارجية، فسفيرًا لدى موريتانيا، وقطر، والكويت، والأردن، وسلطنة عُمان، والبحرين، وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، ورئيس لجنة المتقدمين للعمل بوزارة الخارجية، وشارك في مؤتمرات خليجية وعربية وإسلامية، وقضى (٥٧) عامًا في خدمة الدولة. كتب مقالات وبحوثًا في الصحف المحلية والخليجية والعربية، وتغنى بشعره مطربون، وحصَّل أوسمة وميداليات. توفي يوم الجمعة ۲٤ رمضان، ۲ آب (أغسطس).

وكتب في شعره: شعر محمد الفهد العيسى: دراسة موضوعية وفنية / جبر بن ضويحي الفحام (رسالة ماجستير - جامعة الإمام، ٤٢٧هـ).

وله من الدواوين المطبوعة: على مشارف الطريق، عندما يزهر الحبّ، ليديا، دروب الضياع، ليه يا، الإبحار في ليل الشحن، ندوب، ليلة استدارة القمر، حداء البنادق، الكبرياء في مقالع الريح، القوافي قصائد: مختارات، الحرف يزهو شوقًا، أين قفاة الأثر، عاشق من أرض عبقر. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(١) موسوعة الشخصيات السعودية ص٤٣٢، دليل



محمد الفهد العيسى (خطه)

محمد فهمي البرقي (١٣٢٦ - ١٩٠٤ه = ١٩٠٨ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فهمي سند (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فهمي عبد اللطيف (۱۳۲۲ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۲۲م) محرر صحفي، ناقد لغوي، كاتب إسلاميات وتراث شعبي.



الكاتب السعودي ص٢٦١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١١٤، مجلة الحرس الوطني ع١٩٣ (ربيع الآخر ١٤١٨) العربية نت ١٤١٨) العربية نت ١٤٣٨/٩/١هـ، الموسوعة الحرة ٢ أغسطس ٢٠١٣م.

من مصر. تخرج في كلية اللغة العربية بالأزهر. عمل موظفًا بوزارة الشؤون الاجتماعية. اقتحم عالم الصحافة، وأصبح عضوًا في اتحاد الكتاب، وفي لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وأستاذًا للصحافة في كليتي اللغة العربية والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. عمل في مجلة الرسالة، والجهاد، وجريدة المصري، مصححًا وكاتبًا وناقدًا، إلى أن استقر في «الأخبار» يكتب افتتاحياتها لمدة طويلة حتى ما قبل رحيله.

وكتب في الأدب الشعبي، ويعتبر كتابه «أبو زيد الهلالي» من أوائل الدراسات التي كتبت عن الأدب الشعبي في مصر، في وقت لم تكن فيه قضية الأدب الشعبي قد أخذت مكانما من تفكير الباحثين واهتماماتهم. توفي في ١٩ ربيع الآخر، ٢٢ كانون الثاني (يناير).

ومن كتبه: السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر، الحدوتة والحكاية في التراث القصصي الشعبي، الإسلام دين الإنسانية، ألوان من الفتّ الشعبي، الجاحظ الضحوك، أبو زيد الهلالي، الأفغاني وأثره في الوحدة الإسلامية، سقط المتاع، الفتوة الإسلامية، فلاسفة وصعاليك، ألوان من الأدب الشعبي، أخطاء شائعة في اللغة العربية(٢).

محمد فهمي بن محمد توفيق رفاعي (١٣٢٢ – ١٩٨١ م ) (١٣٢٢ – ٢٠٤١ه = ١٩٠٤ – ١٩٨٢م)

محمد فهیم أمین (۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

حقوقي نقابي.

من مصر. كتب في موضوعات قانونية وحزبية.

(٢) الجمهورية ١٩٨٨/١/١٩، حدث في مثل هذا اليوم ١/٥٤.

من كتبه المطبوعة: موسوعة قوانين التأمين الاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال وغيرهم والادخار والمعاشات الاستثنائية والعسكرية والقرارات الوزارية المنفذة لها، الموسوعة العمالية في قانون العمل، أحكام النقض العمالية المدنية والجنائية في التأمين الجنائي معلقًا عليها طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي الجديد، قوانين التموين والتسعير الجبري وأحكام محكمة النقض، التأمينات الاجتماعية ومكافآت نهاية الخدمة، الأهداف المعلنة والأسرار الخفية لأندية الروتاريو الماسونية، الوفد ودوره التاريخي في الروتاريو الماسونية والعمالية والاجتماعية".



محمد فهیم ریّان (۱۳۲۵ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۶م) لواء طیار مهندس.



ولد بمحافظة الإسكندرية، حصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة فؤاد الأول، تولَّى عدة مناصب قيادية وهندسية بالقوات الجوية، وكان برتبة لواء، رئيس شعبة مهندسي الطيران، أنشأ أضحم قاعدة هندسية لصيانة عمر الطائرات

(١) العنوانان الأخيران باسم المؤلف الثلاثي، فيكون المقصود
 هو أو سمي له.

بالقوات الجوية، شارك في حرب رمضان المورد منسان المامية المورد منساير الطيران منذ عام ١٠٤١هـ. أدخل العديد من المشروعات حتى تساير التطور الكبير الذي حدث في عالم الطيران، أدخل شركة مصر للطيران ضمن مجموعة الشركات العالمية ذات الشبكة الممتدة التي تغطي معظم عواصم العالم. حصَّل أنواطًا عديدة. توفي يوم الثلاثاء ٢٤ شوال، ٧ سبتمبر. قام بتأليف وترجمة العديد من المراجع الفنية على طرازات الطائرات المختلفة بالقوات الجوية(٢).

### محمد فهيم أبو عبية (١٠٠٠ - ١٤٣٠ه = ١٠٠٠ - ٢٠٠٩م) عالم خطيب.



من مصر. مدير المعهد الديني في بيروت، رئيس بعثة الأزهر الشريف بلبنان، وقد دأب على إرسال بعثة من علماء الدين والمدرسين والخطباء إلى الأزهر، ثم يعودون ليتولّوا التدريس والخطابة في المدارس والمساجد في سائر لبنان، وكان خطيبًا مصقعًا، مشهورًا عند الخاصة والعامة، يخطب بجامع الجيدية، ويدرّس التفسير واللغة العربية في المعهد الديني، المسمّى واللغة العربية في المعهد الديني، المسمّى أزهر لبنان.

له: المعجزة الخالدة (أصله محاضرة)، وحقق

(۲) الأهرام ع ۲۰۱۰ (۲۹/۱۰/۲۱هـ)، و ع ۲۹۱۹ (۱۹۲۵/۱۱/۶هـ)، و ع ۲۹۱۶ (۱۹/۱۱/۵) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ۳۳۹، الطيران العربي (محرم ۱۲۲۱هـ، أبريل ۲۰۰۰م) ص ۲ – ۱۳ (لقاء معه).

كتاب نهاية البداية (الفتن والملاحم) لابن كثير، وراجع كتبًا<sup>(٣)</sup>.

### محمد فؤاد أحمد بكر (۱۳٤٧ - ۱٤١٦ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فؤاد بدوي بدوي (۱۳۵۲ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۰م) شاعر، قاص، كاتب سيناريو، المعروف بـ«فؤاد بـدوي».



ولد في روينة بمحافظة كفر الشيخ في مصر. بحاز في التاريخ من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. عمل مدرسًا، وأمين مكتبة، وموظفًا بالعلاقات العامة، وصحفيًا، سكرتير تحرير بحلة «كتابي»، مستشار بالميئة العامة للفنون والآداب، عضو برنامج الكتّاب الدوليين بجامعة أيوا، أستاذ زائر بجامعتي أيو وأيوا الشمالية في أمريكا، عضو في عدة لجان ومجالس، منها: نادي سينما القاهرة الدولي، تحكيم المهرجان الدولي للأغنية بالإسكندرية، اتحاد الصحفيين العالمي، جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقي. أعدً الكثير من البرامج للإذاعة. مات في (١٠) رمضان، (٤) تشرين الثاني انوفيه،

قدِّم في أدبه رسالة ماجستير عنوانها: فؤاد بدوي: دراسة فنية/ ياسر حمدي الشعري (جامعة القاهرة، ١٤٢٨هـ).

(۳) صحيفة المستقبل ع ۲۹۰۸ (۲۰۰۸/۳/۱۸).
 والصورة من موقع بلدة برحا اللبنانية.

### الطموس

سرفت فالمساح ماأت شرعت فالمسياح حتى أنوأ علىجُهَارِتَ وجتُ إنسانا

شاهدت - مُتَّبُّ إحفل اللصوص تْلاَثْدَ يُشْتَرُونِ يبدأون عادتُّ الطُقوس تُلائدة بتذوَّقُوبُ الْحُزِرِ كأسامن بعدكاس تذهب الرؤد وسابعا يديرعينه المدربة

يستخرج المفالذى به يفذكون شهادة الوفاة وآحزين بيمرقون روعة الحيياة

#### فؤاد بدوي (خطه)

من آثاره الأدبية البالغة (٢٢) كتابًا: ابن بطوطة، حديث الحبّ والحرب، وردة من برلين، قطرات من نهر الحبّ، العشاء الأخير، العمياء (ترجمة لمسرحية موريس فزلانك)، عاشقة الإبحار، في رومانيا جولة وغناء، رشفات النار، نداءات لوجه الشمس، وعلمني الأسماء، يوميات عاشق معاصر، من أصحابي، جارة القمر، يا الله، سبحان الله<sup>(۱)</sup>.

### محمد فؤاد جاسر (۱۳۳۸ - ٤٠٤١ه = ۱۹۱۹ - ٤٨٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فؤاد حجازي ( • • • - 3 7 3 1 @ = • • • - 7 1 • 7 9) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فؤاد بن رشيد شميس (VTT1 - 1131a = A181 - 1881a) خطيب مناسبات إسلامية.



ولد في دمشق ودرس على علمائها، كتب ضدًّ الاحتلال الفرنسي فلوحق وسُجن مرات، ساعد في تأسيس رابطة علماء دمشق، وجمعية أرباب الشعائر الدينية، أمين سرِّ لجنة خطباء دمشق، تطوع في حرب فلسطين، سافر إلى مصر أيام الوحدة وانتخب في لجنة التوجيه والإرشاد مع الصحفيين محمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس! اعتلى معظم منابر دمشق، ثم كان خطيبًا في جامع الحيواطية، واستقرَّ في جامع الإسعاف الخيري، حظى في وقت حافظ الأسد حاصة، ابتدع الخطابة في حفلات الزفاف (التلبيسة) وعقود القران، وصار هذا متبعًا في دمشق وغيرها. عضو في كثير من اللجان، مات وهو يتوضأ لصلاة الفجر يوم الاثنين ١٨ ذي الحجة،

ترك خطبًا عديدة، ومذكرات عن دمشق، وعمَّن عاصرهم من حكامها ومواقفه معهم، لا تزال مخطوطة<sup>(٢)</sup>.

محمد فؤاد أبو زيد (7071 - 7731a = 3781 - 11.74) عالم داعية.

وألقى محاضرات وشارك في ندوات تعليمية واجتماعية ورياضية، وكان له أثر واضح في التوعية والصحوة والإصلاح بمدن وقرى فلسطين وخاصة في المنطقة التي احتلت عام ۱۹٤۸م، فكانت له جولات دعوية في مدن وقرى الجليل الأعلى وحتى النقب، ممّا عرّضه إلى الاعتقال ودخول سجون الاحتلال مرات، وكان مع النخبة المحاهدة التي أُبعدت إلى مرج الزهور بجنوب لبنان، وأقام فيها سنة كاملة مع أكثر من ٤٠٠ من إخوانه المبعدين. وتوفي يوم الأحد ٢٣

من مواليد بلدة قباطية في قضاء جنين

بفلسطين. حصل على الثانوية في الشريعة

من معهد البعوث الإسلامية بجامعة الأزهر،

وإجازة من كلية الشريعة بجامعة دمشق،

من أساتذة مصطفى السباعي ومصطفى

الزرقا. وقد تأثر بأعلام الحركة الإسلامية

في عصره وتتلمذ على كتبهم، وانتظم في

سلك جماعة الإخوان المسلمين، وصار

أحد مؤسسيها بفلسطين. ثم عمل في كلية

الشريعة بعمّان، وتولَّى إدارة أوقاف نابلس

وجنين، وانتقل إلى وظيفة مفتى محافظة

جنين، ثم كان عضوًا في مجلس الفتوى

الأعلى، وعضوًا في الهيئة العامة الإسلامية

العليا بالضفة الغربية. عمل واعظًا ومدرسًا

وموجهًا للأئمة والوعاظ وخطيبًا، وخاصة

في المسجد الأقصى، وكتب مقالات

وكان شاعرًا مقلًا، وجمع ما نظم من قصائد بعد إبعاده إلى مرج الزهور، وطُبع في بيروت

محرم، ١٨ كانون الأول.

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٣٤٠، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٤٧/٢، معجم البابطين ٧٣٨/٣ المعلومات (أكتوبر ٢٠٠٠م) ص١٤٨، الأهرام ع ۲۰۷۱ (۱۰/۹/۱۱هـ).

(٢) شخصيات سورية ص ٨٠، موسوعة الأسر الدمشقية

بعنوان: نبضات قلب في مرج الزهور(١).

محمد فؤاد سراج الدين شاهين (1741 - 1731 = 1191 - 1174) رئيس حزب الوفد.



من محافظة كفر الشيخ. درس في القاهرة، تخرج في كلية الحقوق بجامعة الملك فؤاد الأول عام ١٣٥٠هـ (١٩٣٢م). من أقطاب حزب الوفد، من أنصار مصطفى النحاس الذي اختاره وزيرًا للزراعة عام ١٣٦١هـ (١٩٤٢م)، ثم وزيرًا للشؤون الاجتماعية، حيث وضع قوانين النقابات والعمال، وعيِّن وزيرًا للداخلية عامى ١٣٦٣ و١٣٦٤هـ (٤٣ - ١٩٤٤)، مُم عاد وزيرًا للداخلية بعد نجاح حزب الوفد في الانتخابات عام ١٣٦٩هـ، وأضيفت إليه وزارة المالية عام ١٣٧٠هـ. أصدرت ثورة يوليو (جمال عبد الناصر) قرارًا بإلغاء الأحزاب عام ١٩٥٣م، وحكم على المترجم له بالسجن (١٥) عامًا، أمضى منها (٣) سنوات، ووضع تحت الحراسة. مارس هوايته كخبير في الألماس والمقتنيات من الأحجار الكريمة. أعاد تشكيل حزب الوفد الجديد بعد (٢٥) عامًا من التوقف بالقرار المذكور، والذي سمح به من بعد أنور السادات عام ١٣٩٧هـ. تصدَّى للعولمة في آخر حياته. مات في (٩) جمادى الأولى، (٩) آب (أغسطس).

أدباء الشام (صفر ١٤٣٤هـ).



فؤاد سراج الدين أعاد تشكيل حزب الوفد

ومما كتب فيه: محاكمة فؤاد سراج الدين باشا/ تحقيق ودراسة صلاح عيسى.-القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٤٠٣هـ، ٩٥ص. وله كتب مطبوعة، مثل: لماذا الحزب الجديد، من ذكريات فؤاد سراج الدين، ذكرياتي السياسية (جمعها ونشرها حسنين کروم)(۲).

محمد فؤاد شاكر  $(\Lambda \Gamma \Upsilon I - \Upsilon \Upsilon 3 I \alpha = \Lambda 3 P I - I I \cdot \Upsilon 4)$ محدِّث وعالم داعية متصوِّف. هو محمد فؤاد شاكر إسماعيل.



من مركز أبو تشت في محافظة قنا بمصر. حصل على الماجستير في التصوف، والدكتوراه في الحديث الشريف من كلية الآداب بجامعة أسيوط في سوهاج، عمل موجهًا في الأزهر، ودرَّس سنوات في جامعة قناة السويس، ثم كان أستاذ الحديث والدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، وتولَّى بالجامعة رئاسة قسم الدراسات الإسلامية والعربية في كلية التربية. وكان له نشاط دعوي وثقافي من خلال الدروس

(٢) موسوعة أعلام مصر ص ٣٦٦، المعلومات (يوليو (١) شبكة فلسطين للحوار ٢/١٢/١٨م، إسلام ويب ٠٠٠٠م) ص ١٦١، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ٢٠١١/١٢/٢٤م، وما كتبه حسني حرار في موقع رابطة

والمحاضرات في الأجهزة المرئية خاصة. نُعى في الأول من شهر ذي الحجة، ٢٨ أكتوبر. وله أكثر من (٢٥) مؤلفًا، منها: الإسلام والحياة: دراسة معاصرة لمقدمات السعادة، زواج باطل: المسيار - العرفي - السري - المتعة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من إعجاز السنة المشرفة، الأحاديث الموضوعية عند الصوفية في القرن السابع الهجري (دكتوراه)<sup>(۳)</sup>.

محمد فؤاد بن عباس حبّابة  $(\bullet \forall \forall 1 - \Gamma P \forall 1 = \Gamma P \cap \Gamma - \Gamma \forall P \cap A)$ شاعر مذيع.



هو محمد فؤاد بن عباس حبَّابة بن محمد حسن، واشتهر بـ«فؤاد عباس».

ولد في دلتاوة بالعراق، التي تعرف الآن باسم الخالص. نال إجازة في التربية من الجامعة الأمريكية ببيروت. عاد إلى بغداد وأصبح مدرسًا ومديرًا في المدارس، ثم مفتشًا للغة العربية. نظَّم الشعر، لكنه اشتهر محدِّثًا لبقًا في الإذاعة والتلفزيون، وعُرف بأدبه وسعة اطلاعه، وشارك في تحرير موسوعة «العتبات المقدسة» للخليلي. توفي ببغداد يوم ١٠ أيار (مايو). ورثاه جعفر الخليلي

نَمْ يا فؤاد فقد والله عزَّ على نفسى منامك لكن ما الذي بيدي

إن ضاق صدري ولـم تسكن واعجهلأن كل صديق راح لم يعُدِ

(٣) ترجمته - دون مؤلفاته - من مدونة عنتر عبد النعيم

وذكر الخليلي أن لفؤاد عباس في مكتبة تسجيلات الإذاعة والتلفزيون وفي أشرطة الأندية ما يؤلف خمسين مجلدًا أو أكثر لو أردنا أن ننقله على الورق(١).

محمد فؤاد عينتابي (١٣٢٤ - ١٤١٤ه = ١٩٠٦ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فؤاد بن نور الدين الساطع ( ۱۳۳۹ – ۱۹۹۷ م ) جغرافي.

من دمشق. حصل على إجازة في الجغرافيا من جامعة دمشق، ودبلوم في التربية. درَّس ووجّه وشارك في خطط تعليمية، أسَّس مع آخرين الجمعية الجغرافية السورية، ورابطة الإدريسي بدمشق. وبرز اسمه بين الجغرافيين.

له: اعرف وطنك أيها العربي، جغرافية الوطن العربي وعلاقته مع الجمهورية العربية السوية، المساحة والطبولوجيا (مع آخرين)، ملخص جغرافية سورية، محاضرات في اقتصاديات الوطن العربي والمساحة والجيولوجية (مع آخرين)، الدفتر المع آخرين)، أطلس العالم الإسلامي (مع آخرين)، أطلس العالم الإسلامي الصهيوني (مع آخرين). وشارك في تأليف الصهيوني (مع آخرين). وشارك في تأليف كتب مدرسية وجامعية (٢).

محمد فؤاد يعقوب (۱۳۳۸ – ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) أعلام الأدب في العراق الحديث ٢٥/١. ورسمه من معجم البابطين لشعراء العربية.

(۲) علماء دمشق وأعيانها ص ٣٣١، معجم المؤلفين
 السوريين ص ٣٣٤.

محمد فودي بن محمد المغيلي (۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ه) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فوراتي (۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) طبيب جرّاح.



من تونس. عمل طبيبًا لجراحة القلب المفتوح، وكان أول طبيب في العالمين العربي والإسلامي يقوم بعملية لزرع القلب، وذلك في عام ١٤١٣هـ (٩٩٣م) بتونس (٣).

محمد فوزي = محمد فوزي حاخوا

محمد فوزي أمين التقوى (١٣٣١ - ١٤٢٥ هـ = ١٩١٢ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فوزي حاخوا (۱۳۲۳ – ۱۶۲۰ هـ = ۱۹۰۵ – ۲۰۰۰م) ضابط عسكري (فريق أول) حزبي.



(٣) وكالة تونس إفريقيا للأنباء ٢٠١٢/٤/٧م.

شركسية. تخرج في الكلية الحربية. شارك في حرب فلسطين قائدًا للمدفعية المضادة للطائرات، أصيب في غزة عام ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م)، عيِّن مديرًا للكلية الحربية، ثم رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب حزيران، ثم أمينًا عامًا عسكريًا للجامعة العربية. أعاد بناء القوات المسلحة بعد هزیمة ۱۳۸۷هـ (۱۹۲۷م) خلفًا للمشير عبدالحكيم عامر. قائد عام بالقوات المسلحة في العام نفسه، وزير الحربية عام ١٣٨٨هـ (٩٦٨م). واعتبر مهندس وقائد حرب الاستنزاف بعد حرب حزيران، وباني حائط الصواريخ ضدَّ العدو الإسرائيلي الذي أوقع خسائر كبيرة في صفوفه. قدم استقالته من جميع مناصبه في مايو ١٩٧١م (١٣٩١هـ). حُكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة مع مسؤولين سابقين كبار بتهمة التآمر ضدَّ الرئيس السادات فيما عُرف بانقلاب مايو ١٩٧١م، ثم صدر قرار بعفوه عام ١٣٩٤هـ. وهو عضو مؤسِّس بالحزب العربي الديمقراطي الناصري. مات في يوم الأربعاء ١٢ ذي القعدة، ١٦ شباط (فبراير)<sup>(۱)</sup>.

من مواليد المنوفية بمصر، من أصول

محمد فوزي حسن حجازي (۲۰۰۰ - بعد ۱٤۱۷ه = ۲۰۰۰ - بعد ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فوزي حسين (۲۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فوزي عبد القادر علام (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٤) موسوعة أعلام مصر ص ٤٣٦، المعلومات (يناير ٢٠٠٢م) ص ١٦٩، الموسوغة الحرة ٢٠١١/٥/١م، وصورته من موقع (المعرفة).

محمد فوزي بن محمد أحمد العنتيل (۱۳۴۲ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۱م) أديب شعبي شاعر.



ولد في قرية علوان بمحافظة أسيوط، درس في معهد أسيوط الديني، ثم في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والتحق ببعثة لدراسة الفولكلور بإيرلندا. درَّس اللغة العربية، سكرتير لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والآداب، مدير عام الشؤون الفنية في المحلس الأعلى للفنون والآداب، مدير عام مركز تحقيق التراث في الهيئة العامة للكتاب، محرِّر في مجلة «الرسالة الجديدة»، عضو في اتحاد الكتّاب، وجمعية التراث الشعبي، ونادي القلم الدولي، وهيئة تحرير محلة الفنون الشعبية. واشترك مع بعض الشعراء في تأسيس رابطة النهر الخالد للشعر. وكان من أبرز المهتمين بالتراث الشعبي وتحقيقه وعرضه، وله مؤلفات عديدة في الأدب الشعبي. توفي يوم ٩ رجب، ۱۲ أيار (مايو).

ومماكتب فيه وفي أدبه:

فوزي العنتيل: حياته وأدبه/ حمدي فتوح والي (رسالة ماجستير - جامعة القاهرة، ١٤١٣).

العنتيل شاعرًا/ عبد الحليم أحمد سلطان (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بأسيوط، كلية اللغة العربية.

تصوير الريف المصري بين الشاعر محمود حسن إسماعيل وفوزي العنتيل/ أنور حميدو فشوان (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر في إيتاي البارود، ٤١٤هـ).

ومن آثاره الأدبية: الفولكلور ما هو؟:

دراسات في التراث الشعبي، عالم الحكايات الشعبية، عبير الأرض: شعر، رحلة في أعماق الكلمات: شعر، الأعمال الكاملة لشعره (٢ ج)، الجنة الضائعة (ديوان، خ)، الحراث والنجوم (مسرحية مترجمة عن الأدب الأيرلندي)، ورود حمراء من أجلي (كسابقه)، التربية عند العرب: مظاهرها والثقافة الشعبية، نهاية الأرب (تحقيق جزء منه). وله كتب أحرى مخطوطة ذكرت في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد فوزي بن محمد الشعراوي (۱۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فوزي بن محمد الغزي (۱۳۷۰ – ۱٤۲۳ه = ۱۹۰۵ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فوقي بن حسن حجاج (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فیاض بن محمد فیاض (۱۳۴۱ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۹م) طبیب متخصص.



(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر 9٧١/٢، الفيصل ع ٦٣ (رمضان ١٤٠٢هـ)، مملكة الشعراء ص ١٠٧، مائة شخصية مصرية وشخصية ص ١٩٢ باسم: فوزي العنتيل، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٣٦٧ (وفيه ولادته ١٩٢٨م)، معجم البابطين لشعراء العربية، شخصيات أدبية ص ١٢١٠.

من مصر. أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطبّ في جامعة القاهرة، زوج الفنانة هند رستم. حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، والزمالة الفخرية من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد. توفي يوم الاتنين ٩ محرم، ٥ يناير (كانون الثاني).

كتبه: إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان، حياة أفضل للمرأة بعد الخمسين، البتر التناسلي للإناث: ختان الإناث، المرأة بعد الخمسين (وكلها صدرت عن دار الشروق بالقاهرة).

ويعرف باسمه «محمد فياض» الذي ذكر في نعيه أنه نحل «محمد فياض».

محمد فيصل عبد المنعم (۰۰۰ - نحو ۱۶۲۰ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۹۹م) ضابط وكاتب عسكري.

من مصر. كتب في الشؤون العسكرية وتاريخها وأسرارها.

من كتبه: شهدتُ الرصاصة الأولى في ٦٧: رؤية ذاتية موثقة لمؤرخ عسكري في جبهة القتال، تاريخ الحرب في الإسلام: من حرب الفحار إلى ملحمة القتال في أحد، تاريخ الحرب بين العرب وإسرائيل (١٩٤٨ - ١٩٧٣م)، قناة السويس شريان الرخاء للعالم، عندما سقطت السماء فوق إسرائيل، فلسطين قلب العروبة، أسرار ١٩٤٨.

بختیندیم ۱۹۱۸ – ۱۹۱۸ اسسار ۱۹۶۸ نتاریخشین

# محمد فيض الله الحامدي (١٣٦٦ - ١٣٦١ه = ١٩٤٦ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد فيضي بن محمد طاهر الأتاسي (۱۳۱۷ - ۱۶۰۳ه = ۱۸۹۹ - ۱۹۸۲) سياسي وزير مناضل.



اسمه وحده «محمد أبو الفرج فيضي». ولد في الكرك - قبل ظهور الأردن كمملكة - حيث كان والده قاضيها، ودرس في إستانبول، ثم القدس، ومنها إلى جنيف ليدرس الحقوق، ولما شبت الحرب العالمية الأولى عاد إلى دمشق وأكمل فيها دراسته. وله تاريخ في سورية، حيث عقد العدو الفرنسي المحتل عزمه لتقسيمها إلى دويلات حسب الطوائف، وأشاع هذا التقسيم ليصبح حقيقة، ولكن المترجم له أتى بفكرة انتخاب ممثلين خمسة عن كل «دويلة» من دمشق وحلب والعلويين يمثلون الشعب ويشرفون على اقتراع يحدد رغبات المواطنين، فجرى الانتخاب، وتبين أن خيار السوريين على اختلاف طوائفهم كان في اتحاه الوحدة، فأذعن المحتلُّ للمطلب. وبدأ عمله السياسي متصرفًا لحماة، ثم أُقيل منها من قبل المحتل، وعيِّن رئيسًا لديوان المحلس التأسيسي للكتلة الوطنية التي ترأسها عمه الرئيس هاشم الأتاسى، وبعد الاستقلال انتخب نائبًا عن حمص مرات، وشارك

في تأسيس حزب الشعب، ثم تولَّى وزارات كثيرة، بلغ عددها (٥١) وزارة في إحدى عشرة حكومة! كوزارة العدل، والمعارف، والاقتصاد، والداخلية، والخارجية.. ولما قام حسنى الزعيم بأول انقلاب عسكري عام ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) قبل تشكيل الوزارة، ولكنه تركها عندما طلب أن يستأثر بوزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وكان مثل غيره صاحب حظ في الاعتقال والسجن، في عهد المحتل، ومع معروف الدواليبي وآخرين عام ١٣٨٢ه (١٩٦٢م)، واتهم بمحاولة انقلابية ثم برِّئت ساحته.. ثم لزم بيته بعد أن استأثر رجال الانقلابات العسكرية بالحكم ومنعوا الحريات. وكان ذا لغة سلسة، من الشعراء الناظمين، اشترى حقوق جريدة «السوري الجديد» في حمص وطورها واشتهرت.. ومات في شهر تشرين الثاني (محرم أو صفر)(١).

### محمد قادر الأنديجاني (١٣٣٠ – ١٤١٦هـ = ١٩١١ – ١٩٩٥م؟)

شيخ زاهد قارئ.
من أنديجان بالهند، هاجر إلى أفغانستان وهو شاب، فدرس العلوم الشرعية هناك، ثم إلى الحجاز، ودرس القراءات بالمدينة حتى وفاته، كما درس الحديث على آخرين. ومن شيوخه أيضًا: نظام الدين يعقوب، حبيب الله خليفة. وكان يقضي معظم أوقاته في تعليم الناس القرآن الكريم والتجويد والقراءات، وكان زاهدًا ورعًا، لا يأكل الغذاء المستورد من لحوم وغيرها.

تآليفه: مقدمة التجويد للمتعلم المستفيد، إتحاف الفضلاء مختصر منار الهدى في بيان

الوقف والابتداء، أمثلة الوقف التامّ والكافي في مختصر المنار<sup>(٢)</sup>.

### محمد بن قادة بن عبد القادر (نحو ۱۳۶۱ - بعد ۱۴۲۷ه = نحو ۱۹۲۲ - بعد ۲۰۰۹ه) باحث ریاضی رائد.

من الجزائر، من ذرية عبد القادر الجزائري. تلقّى دراسته في المدارس والجامعات الفرنسية، وحفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، وتعلم العربية على والده العالم، نجل القاضي عبد القادر بن قادة. أشرف على تعريب الرياضيات في بلده، والمفتشين، كما أشرف على المشاركين في والمفتشين، كما أشرف على المشاركين في مسابقات الأولمبياد العالمية للرياضيات، ودرَّس في المدرسة العليا للأساتذة منهج تدريس الرياضيات حتى قبيل وفاته. واعتبر أول من أسس المدرسة الجزائرية في الرياضيات، ولقب بأبي الرياضيات فيها. وأسًس محلة الخوارزمي في الرياضيات فيها. وأسًس محلة الخوارزمي في الرياضيات العربية والفرنسية.

صنَّف معجمًا في الرياضيات، كما ألف في الإنشاءات الهندسية وأبستمولوجيا العلوم، إضافة إلى صياغة مناهج تدريس الرياضيات(٢).

### محمد قاسم الجبوري (۱۳۲۸ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۶۸ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد أبو القاسم حاج حمد (۱۳۲۰ - ۱۶۲۵ه = ۱۹۴۱ - ۲۰۰۶م) مفكر وخبير استراتيجي وطني إسلامي.

(١) مستفاد من موقع الأتاسي في شهر ربيع الآخر

<sup>(</sup>٢) إمتاع الفضلاء ٤٣٨/١، منة الرحمن ص ٢٤٢ (وفيه اسمه الكامل: محمد قادر خال مرزا الأنديجاني). (٣) مما أفادته ابنته أسماء في لقاء منها، ونشر في عدة

 <sup>(</sup>٣) مما افادته ابنته اسماء في لقاء منها، ونشر في عدة صحف ومواقع، منها موقع حلوان الأول ٢٠١٠/١٢/٢٢م.



ولد في السودان وغادرها يافعًا سنة ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م)، أحد المسهمين الأوائل في تأسيس الثورة الإرتيرية بعد عام ونصف من اندلاعها، وصار مديرًا لمكتبها في دمشق، ومسؤولًا عن الإعلام الخارجي. طال به المقام بين لبنان وسورية والإمارات وقبرص، طاف كثيرًا من بلدان أوربا وأمريكا وغيرها، توزع نشاطه بين الثورة الإرتيرية والتحصيل الفكري والتأليف وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات، مع تركيز خاص على السودان والقرن الأفريقي والخليج. وانتهى إلى تأسيس (مكتب الدراسات والأبحاث الدولي) في جزر غرب الأنديز البريطانية. واتخذ من بيروت مقرًا له. منحه الرئيس أسياس أفورقي الجنسية الإرتيرية وعيَّنه مستشارًا للدولة. وكان مهمومًا بمستقبل السودان، دائم السعى لتحسين العلاقات السودانية الإرتيرية. طرح مشروع «كونفدرالية القرن إفريقي»، التي تضم السودان وإرتيريا وأثيوبيا والصومال وجيبوتي، واعتبره أول تأسيس لتكامل عربي إفريقي على نحو استراتيجي وحضاري. كما أسَّس الحركة السودانية المركزية، وعمل مستشارًا علميًا في المعهد العالى للفكر الإسلامي بواشنطن. وأسَّس عام ١٤٠٢هـ مركز الإنماء الثقافي في أبو ظبي، وأقام أولى معارض الكتاب العربي المعاصر بالتعاون مع العديد مع دور النشر اللبنانية. وكانت له اتصالات بحزب البعث السوري أولًا. وصدر له بعد وفاته كتابه (الحاكمية) ولم

أرتح له كلَّه، وخاصة أنه قدم له (محمد شحرور)، ونشرته دار غير مرغوبة إسلاميًا. أصدر مجلة «الاتجاه» في قبرص في شهر شوال ٩٠٤١هـ (٩٨٩م). عاد إلى وطنه بعد ثلاثين عامًا... ومات إثر علة لم تمهله طويلًا يوم الثلاثاء (٩) ذي القعدة، (٢١) كانون الأول (ديسمبر).

وقفت له على عدة مؤلفات تنطق عن فكر عميق واجتهادات فكرية تحتاج إلى دراسة ونظر وتقويم وردّ، منها: جذور المأزق الأصولي، تشريعات العائلة في الإسلام، منهجية القرآن المعرفية: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة (٢ج)، نحو وفاق وطني سوداني: رؤية استراتيجية، أبستمولوجيا المعرفة الكونية: إسلامية المعرفة والمنهج، الوجود القومي، الثورة والثورة المضادة في السودان، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، السودان: المأزق التاريخي وآفاق المستقبل (أكثر من ١٠٠٠ص)، الأبعاد الدولية لمعركة إرتيريا، السعودية: قدر المواجهة المصيرية وخصائص التكوين. وكان يختم مقدماته أو كتبه بقوله: «ولله الحمد كيفما قام به الوجود وتقوَّم»(۱).

#### محمد بن قاسم الشامي (١٣٥٤ - ١٤٣٥ هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٣م) عالم قاض.

من هجرة المسقاة في مديرية السدة بلواء إلى بلاد إلى والده إلى بلاد الطعام، والتحق بمدرسة ذمار، وتخرَّج في دار العلوم العليا بصنعاء، تقلَّب في مناصب بوزارة العدل، آخرها عضو الحكمة العليا، وكانت له مشاركات أدبية ونثرية وشؤون في

(١) من كتابه «نحو وفاق وطني»، والرياض
 ١١/١٥/١١هـ، وكتابه (الحاكمية)، معجم المؤلفين
 السودانين ١٣٠/٣.

القضاء، أحد أعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، صاحب دور بارز في تأسيس جمعية العلماء في عدن، وعيِّن أميناً عاماً لها. وقد نزل المدينة، وعزَّ عليه فراقها، أعلنت وفاته في ٧ صفر، ١٠ ديسمبر. له ديوان شعر غير مطبوع(٢).

#### محمد قاسم الشيراوي (١٣٣٦ – ١٤٢٥ه = ١٩١٧ – ٢٠٠٥م) صحفي خليجي ريادي.



من البحرين. درّس اللغة الإنجليزية، ونشط ضدَّ الاحتلال، وكان لاعبًا رياضيًا، وصحفيًا بارزًا، شارك في تحرير «أخبار الخليج»، ورأس تحرير صحيفة «الأضواء» (١٤) عامًا، ثم اعتزل الصحافة. قضى عدة سنوات في القاهرة منفيًا عن بلاده من جانب الحتلَّ الإنجليزي وتزوج هناك. توفي يوم الأربعاء، آخر يوم من أيام السنة المجرية، ٩ شباط (فبراير)(٣).

### محمد قاسم العنسي (١٣٦٣ – ١٣٢١ه = ١٩٤٤ – ٢٠٠٥م)

رجل أعمال ومبرًات. ولد وعاش في مدينة إبّ باليمن. درس

على علماء، والتحق بالمدرسة العلمية،

(۲) موسوعة الألقاب البمنية ٥٧/٣، منتديات الغريب،
 ٢٠٠٢/٩/١٥.

(٣) الأهرام ع ٥٤٣١٦ (١/١/٦ ١٤١ه)، صحيفة الوسط (البحرين) ع ٨٨٨ (١/١/٦ ١٤٩ه).

<del># # #</del>

من شيوخه حسين الحوثي، وحمود المؤيد. تعين رئيسًا لقسم الأراضي في أوقاف إبّ، ثم عمل في مشاريع خاصة، وأصبح من مشاهير وأعيان وتجار إبّ. نشط ضدً الإمامة، وكلّف من قبل الدولة بعدد من المهام، استضاف في منزله عددًا من وفود المحافظات الجنوبية، ورأس لجنة الدفاع عن المحافظات الجنوبية، ورأس لجنة الدفاع عن الوحدة، وشارك في تأسيس جامعة إب، وكان صاحب أعمال خيرية، وأجري معه العديد من المقابلات التلفزيونية، وأعاد (٣٧) فردًا من ساحة الإعدام، وتحمل في سبيل ذلك أعباء كبيرة، وكوّن لنفسه مكتبة كبيرة فيها ذخائر الكتب في مختلف العلوم.

صدر في سيرته كتاب: المروءة الخالدة: الفقيد الراحل الشيخ محمد بن قاسم العنسى.

وله كتاب مخطوط بعنوان: الإشارة لمن لم يذكرهم زبارة(١).

محمد بن قاسم آل غنيم (١٣٢١ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٣ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد قاسم القناص (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۴۱ - ۲۰۰۵م) باحث فیزیائی، روائی علمی.



ولد في الزبير بالعراق، درس في الكويت والقاهرة، وحصل على الماجستير في الفيزياء من جامعة سيراكيوز بنيويورك. كان أول

(١) موسوعة الأعلام للشميري.

أستاذ سعودي حاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. نائب رئيس مكتب التنسيق بين الشركات الناقلة للنفط والغاز في دول أوبك العربية، أقام في لندن ضابط اتصال بين مكتب التنسيق لشركات نقل النفط والغاز وبين الشركة الإنجليزية التي قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية عن مستقبل ناقلات النفط والغاز خلال الثمانينات، أول مدير لأبحاث التسويق لشركة سابك، درًس الفيزياء والرياضيات في بعض المعاهد الأمريكية.

من كتبه: An Arab In America ، البدوية (رواية علمية)، عربي بأمريكا، سهى، سنام وصفية، أماني والإلهام الإلهي، صباح ظهيرة ليل (ترجمة)، ملك رغم الصعاب (عن الملك عبد العزيز)، اللباقة بالحياة/ ديفيد وماري دايموند (ترجمة)، sultana veiled جميلة والألفية الثالثة، ميوميو رقصة القطة)، مسنون وصبايا، سارة (٢).

**محمد قاسم کزما** (۱۳۳۰ – ۱٤۱۰ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۰م) أديب تربوي.



من برج البراجنة إحدى ضواحي بيروت الجنوبية. حصل على إجازة في الأدب العربي، وإجازة في الإعلام، ودرّس نصف قرن، وعمل أمين سرّ لجلس التعليم العالي بالوكالة، وكتب في مجلة العرفان (الشيعية) وغيرها.

(٢) ترجمته من كتابيه: صباح ظهيرة، أماني والإلهام.

وله عدة مؤلفات، منها: ثمرات العهد الوطني، الإنشاء بالمطالعة (٣٣)، وطني لبنان (٤٠)، التربية الحديثة، الصحيح في التاريخ (٤٠)، ناصر العرب (٢٠)، عطر ونغم (شعر)، الضاحية الجنوبية: أيام زمان، حبّ وثورة (شعر)، مولد الرسول. وذكر لنفسه مما هو معد للطبع أوردته في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

#### محمد بن قاسم الكلاع (۱۳۱۸ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۹م) داعية متصوّف.

ولد ونشأ في قرية المقيف ببلاد شمير في محافظة تعز باليمن، رحل إلى اليمن، وعمل بحارًا في سفينة بريطانية، تنقل بين موانئ مدن عديدة، واستقر في مدينة موانئ مدن عديدة، وسلك الطريقة العلوية الصوفية، وعمل خطيبًا للجمعة في جامع (نور الإسلام) في المدينة المذكورة أكثر من ومربيًا، وازداد تلاميذه، وأصبح عمدة للجاليات الإسلامية المختلفة في مدينة برمنجهام، فكان يطالب بحقوقهم، ويسعى برمنجهام، فكان يطالب بحقوقهم، ويسعى مداومًا على الذكر والعبادة. توفي برمنجهام مداومًا على الذكر والعبادة. توفي برمنجهام يوم ١٧ ذي الحجة، الأول من يونيو (١٤).

#### محمد قاسم مصطفی (۱۳۵۷ – ۱۶۲۷ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۲م) أديب ناقد.

من مواليد الموصل. حصل على الماجستير، ثم الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، متخصصًا في اللغة العربية وآدابها، وخاصة الأدب العباسي. ثم درَّس في قسم اللغة العربية بجامعة الموصل وصار رئيسًا له، وفي (٢) قرى ومدن لبنان ٢٣٩/١ (ومؤلفاته مستفادة مما ذكره

. (٤) موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ٦٨٦/٥ نقلًا من المصدر السابق.

أزمة حصار العراق سافر إلى ليبيا للتدريس، ومنها إلى اليمن، وعاد وقد أنحكه مرض السكر حتى توفي.

وله أيضًا: النزعة القصصية في الشعر

(تحقیق ودراسة)<sup>(۱)</sup>.

فقيه زيدي زاهد.

العراقيين ٢٦٢/٧.

اليمنية ٢/١٨٥٨.

نشر عددًا من البحوث والدراسات في الجلات الأكاديمية، وشارك في مؤتمرات ومهرجانات، ونشر مقالات نقدية في الدوريات العراقية.

طبع له: يوميات أديب: نص في السيرة الذاتية الأدبية من القرن الخامس الهجري (للباخرزي، ت ٤٦٧هـ) ملحق محلة آداب الرافدين.

العباسي. وشارك في تحقيق قلائد الجمان لابن الشعار (ج١)، وحقق رسالة الطرد للباخرزي (نشرت في مجلة معهد المخطوطات العربية مج ٢١ جـ ٢، ١٩٧٥م). وطبعت رسالته في الدكتوراه في جزأين بعنوان. ديوان الأرجابي (ت ٤٦٠هـ) (تحقيق).

ورسالته في الماجستير: ديوان الباخرزي

#### محمد بن قاسم الوجيه (ATT - A131a = P 1 P1 - APP19)

من شهارة باليمن، وبها نشأ وتلقَّى العلم، وبرع في شتى الفنون، درَّس وتولى القضاء في بلاد البستان، ثم كان رئيسًا لمحكمة لواء صنعاء ولواء الحديدة. توفي في ٦ شوال. من تصانيفه المطبوعة: زاد المسافر لمن أراد حج البيت الزاهر (منسك حج)، المنهاج السويّ شرح منظومة الهدي النبويّ، تحفة الإخوان في تحريم المطرب من الألحان (مخطوط)، ذيَّله محمد بن على الشرفي(١).

(١) موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب

(٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص ٩٨٤، معجم البلدان والقبائل

محمد القاسمي  $(1771 - 3731a = 73P\overline{1} - 7...79)$ فنان تشكيلي، شاعر وناشط ثقافي.



ولد في مكناس. أسهم في العديد من الجالات الإبداعية والثقافية بالمغرب وعلى المستوى الدولي، وشارك في تدريبات فنية بمختلف الدول العربية والأوربية، من مؤسّسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونشط في هذا الجال. قدم عدة معارض فردية في الداخل والخارج. نال الجائزة الكبرى للإبداع في المغرب.

له كتابات في الفنّ، وديوان شعر بالفرنسية بعنوان «الصيف الأبيض» الذي قدَّم له أدونيس.

وديوان مع فنّ تشكيلي بعنوان «الرياح البنية» مع حسين نجمي<sup>٣)</sup>.

#### محمد قائد الأغبري (0071 - 5.312 = 5781 - 54819) خبير ومستشار طيي.

ولد في بلدة حيفان بمحافظة تعز في اليمن، حصل على شهادة الماجستير في الطب الوقائي من جامعة الإسكندرية، عاد وعمل طبيبًا، فوزيرًا للصحة، ومستشارًا لرئيس الوزراء للشؤون الفنية، فخبيرًا في منظمة الصحة العالمية، وترقَّى في عمله حتى أصبح مديرًا لمكافحة الأمراض الوبائية بمنطقة

(٣) الشرق الأوسط ٢٠٠٣/١٠/٢٩، دليل الكتاب المغاربة ص ۳۲۷٠

شرق البحر الأبيض المتوسط، وتوفي في ٥ رمضان، ۱۳ مايو.

صدر فيه كتاب: مع الخالدين: في ذكرى الأربعين لوفاة محمد قائد محمد الأغبري(؛).

#### محمد قائد سيف (۲۰۰۰ – ۲۲۸ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۹۸ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد القبّانجي = محمد بن عبد الرزاق القبّانجي

محمد قرقش (٠٠٠ - ٧٢٤ هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد قرنة = محمد محمد على قرنة

محمد قره علي (1771 - V. 31a = 71Pi - VAP19)

ولد في بلجيكا، عاد به والده وهو رضيع إلى برعشيت من جبل عامل في لبنان، وزع الصحف، حتم القرآن على والده، ولم يدرس دراسة نظامية، بل قرأ على نفسه، وتعرُّف على شخصيات، وصار عميدًا لباعة الصحف، ثم عيّنه رياض الصلح كاتبًا في مديرية اليانصيب الوطني، التي بقى فيها عشرين سنة. وكان يقرأ ويتابع الحركة الثقافية، حتى صار معروفًا في ميدان الأدب والصحافة، وأنشأ «مكتبة البيت». ثم رافق موسى الصدر في تأسيس الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

له من الكتب: الضاحكون، سنابل الزمن، من وحي الفطرة، رأيت وسمعت، شعر من المهجر، كبار عرفتهم وفقدتهم، سطور من حياتى<sup>(ە)</sup>.

<sup>(</sup>٤) موسوعة الأعلام للشميري.

<sup>(</sup>٥) مما كتبه أحمد خليل شهاب الدين في الشبكة العالمية



محمد القصري الرايسي (١٣٦٨ – ١٤١٧ه = ١٩٤٨ – ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد قطب مصطفی (۱۳۳۰ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد قطبة = محمد عبد الله قطبة

**محمد قلبي** (۱۳۵۹ – ۱۶۳۱ هـ = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۰م) کاتب صحفي ساحر.



ولد في بلدة قربة بولاية نابل جنوب شرق العاصمة تونس، درس الفلسفة في فرنسا، عاد وكتب في الصحافة واشتغل بالإعلام، وعمل في وكالة إفريقيا للأنباء، وارتقى فيها إلى رئيس تحرير، وعمل في الوقت نفسه متعاونًا بدار الصباح، ليتفرّغ بعدها للجريدة، ثم يكون من أبرز محرري جريدة الشعب، وعاد ثانية إلى وكالة الأنباء المذكورة وعمل مسؤولًا عن القسم الاجتماعي بحا، وهو من مؤسّسي مجلة الأطفال «قوس قرح».

للمعلومات استنادًا إلى كتابه «سطور».

اشتهر بمقاله الساخر «حربوشة» (حبة الدواء) في صحيفة «الشعب» الناطقة باسم اتحاد العمال، المعارض للسلطة آنذاك، وأودع السجن بعد أحداث ٢٦ يناير ١٩٧٨م، ثم عاد إلى الكتابة بشكل تلميحي ساخر عن مشكلات المجتمع في زاويته «لحة» بصحيفة «الصباح» الخاصة. وكان إلى جانب عمله الثقافي الإعلامي مصورًا فوتوغرافيًا، ورسامًا كاريكاتيريًا، وكاتب سيناريو، ورسامًا للأشرطة المصورة. توفي يوم الأحد ١٦ صفر، ٣١ يناير (۱).

محمد قنانش (۱۳۳۶ – ۱۶۲۲ هـ = ۱۹۱۵ – ۲۰۰۱م) باحث وطنی في التاريخ والسياسة.



من تلمسان بالجزائر. من أوائل المناضلين في الحركة الوطنية، انضم إلى حركة الشمال الإفريقي، وحزب الشعب الجزائري، وكان من رفقاء مصالي الحاج، ومفدي زكريا. مات في ٢٤ رمضان، ٩ ديسمبر (كانون الأول).

كتبه: المواقف السياسية بين الإصلاح والوطنية (في فجر النهضة الحديثة)، السيرة الوطنية وأحداث ٨ ماي ١٩٤٥م، الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح، نجم الشمال الإفريقي مع مشاهير الكفاح، نجم الشمال الإفريقي لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (مع لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (مع

(۱) الجزيرة نت (۱۳۱/۲/۱۸هـ)، العرب أون لاين ۲/۲۰۱۰/۲/۲، التونسية (حريدة إلكترونية) ۲۱/۱/۲۱.

محفوظ قداش)، حزب الشعب الجزائري المحفوظ المحاسب المحلي الكم أيها الأبناء(٢).

محمد قنديل = قنديل محمد حسن السويسي

محمد قنوع = محمد مصطفى قنوع

محمد القيسي = محمد خليل القيسي

محمد كاظم بن أحمد الجزائري ( ۱۳۳۹ – ۱۹۸۳ م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد کاظم حبیب** (۱۳۵۱ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۱۳م) واعظ، فلکی.



من مواليد حلب. نال إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، والماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة لاهور، وتقدَّم بأطروحة للدكتوراه تحت عنوان «كيف سقطت الخلافة الإسلامية وقامت إسرائيل» ولكنه تحوَّل عنها لاهتمامه بعلم التقويم. درَّس في سورية وقطر والإمارات، وعمل «كبير الوعَّاظ» في وزارة العدل الإماراتية، التي أقام فيها نحو ١٠٠ عامًا، وهو من مؤسِّسي مركز الإحسان الخيري ومديره بعجمان، الذي رعى مئات الأسر

(٢) وترجمته من ظهر كتابه الأخير.

الفقيرة. نال براءة «اختراع التقويم الهجري الأبدي المقارن» من أمريكا، واخترع نظام الساعة الفلكية القمرية الناطقة لضبط الزمن الهجري العالمي. توفي يوم الأحد ٥ رمضان، ١٤ تموز.

وله كتب في مجال اهتمامه منها المطبوع

ومنها المخطوط، فالمطبوع منها: تقويم القرن الهجري الخامس عشر من ١٤٠١ إلى ٥٠٠٠هـ، تقويم مواقيت الحمل والولادة (طبقًا للطبّ النبوي) هجري - ميلادي، بيان المدة في تحديد مواقيت العدة (عدة الطلاق)، بيان المدة في تحديد مواقيت العِدَّة (عِدَّة الوفاة)، الأوائل في غرر الشهور القمرية والمناسبات السنوية لمائة عام. والمخطوطة: تقويم عصر الرسول وخلفائه الراشدين (تقويم حير القرون)، كشف اللثام عن تقويم العرب قبل دولة الإسلام من مولد المسيح عليه السلام حتى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، تقويم القرون الحديثة من ١٣٠١ حتى ١٦٠٠هـ، دليل أوائل الشهور القمرية والأعياد والمناسبات السنوية لمائة عام قادمة، دليل أهل الملَّة إلى معرفة ليالى تحري الأهلَّة (ظهور الأهلَّة)، شرح آلية الكبس في الدورة القمرية الثلاثينية، شرح القواعد الأساسية لعلم التقويم الهجري الأبدي، قاموس الزمان في معرفة مدة خلق الكون والإنسان من بداية الزمان حتى خلق آدم عليه السلام. وغيرها المذكورة في

محمد کاظم بن حسن شریعتمداری (۱۳۲۲ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۹م) زعیم شیعی.

(تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.



ولد في تبريز، وفيها نشأ وتعلم، ثم في قم، فالنجف حتى أُجيز بالاجتهاد. عاد إلى مدينته فدرَّس وأرشد (١٤) عامًا، وذهب إلى قم فدرَّس في حوزتها الشيعية، وكان من أئمة الجماعة والفتيا هناك. أسس مع آخرين حزب الشعب الجمهوري الإسلامي عام ١٣٩٩هـ وكان منافسًا للخميني في الثورة الشيعية. ومع أن الحزب دعَّم فكرة الجمهورية الإسلامية إلا أنه عارض مبدأ ولاية الفقيه، وكان يركز على أهمية تحمُّل وجهات النظر المتنوعة. قاد القوات المسلحة بعد الثورة متحديًا رجال الخميني، ثم حسَّن علاقاته معه من بعد. حلَّ الحزب بعد عدد من الهجمات على المكاتب ومؤيدي الحزب، ووُضع تحت الإقامة الجبرية بسبب اتمامه بمحاولة إسقاط النظام، وجرِّد من ألقابه الدينية، وبقى في قم إلى أن مات يوم ۲۶ رجب.

تآليفه المطبوعة: توضيح المسائل، خلاصة الكلام، مناسك الحج، مناهج التقى حاشية على العروة الوثقى، وسيلة العباد ليوم المعاد.

والمخطوطة: اجتماع الأمر والنهي، المعاملات المهنية في الفقه، اللباس المشكوك (٢).

محمد كاظم بن صادق الملكي (١٣١٨ – ١٣٩٨ه = ١٩٠٠ – ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كاظم شريعتمداري = محمد كاظم

بن حسن الشريعتمداري

محمد كاظم بن كاتب الطريحي (١٣٣٩ - ١٤٢٣هـ = ١٩٢٠ م) باحث شيعي.



ولد في النجف. درس في الحوزة الشيعية وفي الكوفة، وأجيز من بعض علماء الشيعة، اتجه إلى الكتابة في الدوريات العربية ونظم الشعر، من أعضاء الهيئة المؤسسة لجمعية رعاية الفكر والأدب في النجف، تعرض للاعتقال وأحرقت مكتبته، درَّس في الحوزة ومدارس أخرى وحضر مؤتمرات، وأصدر والديوان: موسوعة عامة تعنى بماضي العراق وحاضره تصدر في هولنده» ربما صدر منها أربعة أجزاء، حيث أقام في أوروبا، ومات في الدانمارك يوم السبت ١٨ ربيع الأول،

ومن عناوين كتبه: ابن سينا، الكندي: فيلسوف العرب الأول، الفلسفة الإشراقية عند ابن سينا، عقيدة ابن سينا، نصير الدين الطوسي بين الفلسفة وعلم الكلام، الإمام علي بطل العروبة والإسلام، الأدب في ثورة العشرين، توثيق الارتباط بالتراث العربي وتجديد معالمه، النجف الأشرف حضارة وأصالة، في تاريخ النجف (عدة

<sup>(</sup>۲) موسوعة الحركات الإسلامية ص ۲۶۱، ۳۲۱، معجم (۱) صفحة تعريف بالمترجم له منشورة على الشبكة العالمية رجال الفكر والأدب في النجف ۷٤٤/۲ المنتخب من المعلومات ۲۰۰۲/۱۰/۳۱م.

أجزاء)، ديوان ابن كمونة (تحقيق)، ديوان الشيخ علي نقي الأحسائي (تحقيق)، كتب وأدباء وأناس آخرون، تفسير غريب القرآن للطريحي (تحقيق)، جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال للطريحي (تحقيق). وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد كاظم بن محمد إبراهيم القزويني (١٣٤٨ - ١٤١٥ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كاظم بن محمد نجيب الداغستاني (١٣١٩ - ١٤٠٦ ه = ١٩٠١ - ١٩٨٥م) إداري، محام، صحفي.

ولد في دمشق، محاز من كلية الحقوق، مع شهادة الدبلوم في الدروس العليا من جامعة باريس، والدكتوراه في العلوم الاجتماعية. عاد إلى سورية وعمل في وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء، وشغل وظيفة مدير منطقة المعرة، ثم كان مفتشًا بوزارة الداخلية، وبعد التقاعد عمل في المحاماة، ثم انصرف عنها إلى ممارسة الأدب، ونشر في مجلة الحديث (بحلب). وقد مارس كتابة المقال للصحف منذ عام ١٣٣٣هـ، وأسّس محلة (الثقافة) بالاشتراك مع حليل مردم بك وجميل صليبا وكامل عياد، وصدر العدد الأول منها في دمشق بتاريخ ٥ نيسان ١٩٣٣م، وصدر منها عشرة أعداد، الأخيرة في ١٥ حزيران ١٩٣٤م، وكان صاحب الامتياز كاظم الداغستاني.

 (١) كتابه (ابن سينا)، معجم المؤلفين العراقيين ٢٢٧/٣.
 ومعلومات من الشبكة العالمية للمعلومات. ورسمه من موقع المعرفة.

أصيب في نحاية حياته بالكآبة والخوف من الموت، واعتزل الناس، حتى توفي يوم ١٢ محرم، ٢٦ أيلول.

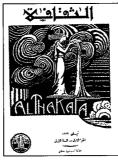

العدد الأول من مجلة (النقافة) التي شارك في تأسيسها محمد كاظم بن محمد نجيب الداغستاني وصدرت له الكتب التالية: الأسرة الإسلامية في سورية (بالفرنسية، أطروحته في الدكتوراه)، عاشها كلها (مذكراته)، حكاية البيت الشامي الكبير(٢).

محمد كامل أمين (١٣٢٧ - ١٠٤٨ = ١٩٠٩ - ١٩٨٧م) محرر صحفي وأديب شعبي شاعر. عُرف بابن حنظل.



ولد في مدينة سنورس التابعة لمحافظة الفيوم، تخرَّج في معهد الصحافة، ثم درَّس، وأسَّس جريدة «المجتمع» عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م)، كما أنشأ دار ابن حنظل للصحافة والطباعة والنشر بمدينة الفيوم، وظلت تصدر الجريدة حتى تاريخه وفاته، ثم تحولت إلى مجلة. وكان عضوًا مؤسِّسًا برابطة

 (۲) معجم المؤلفين السوريين ص ۱۸۳، عبقريات وأعلام ص ۳۳۷.

الرجّالين بالقاهرة، وعضوًا في لجنة حزب الوفد، وعضو الاتحاد الاشتراكي فيما بعد، رأس رابطة الأدب الشعبي بالفيوم، ونادي الزجل، وجمعية الآداب والفنون. توفي بمدينة الفيوم يوم ١٢ شوال، ٢ أغسطس.



أصدر ابن حنظل جريدة (المجتمع) عام ١٣٦٦هـ

نشر مقالات وقصائد، وطبع له من الكتب: ديوان ابن حنظل (٢ج)، مختارات من روائع شعر ابن حنظل، أزجال ابن حنظل (عدة أجزاء)، اذكري الشهداء (ديوان زجل)، أنغام النصر (كذلك)، بسمات على ضوء القمر (ألوان من الأدب الشعبي)، شاعر من بلدنا: محمد مدينة، أناشيد السلام، الأدب الشعبي وتاريخه (٢).

محمد كامل الأنِّي (١٣٦٤ – ١٤٢٧هـ = ١٩٤٤ – ٢٠٠٦م) أديب وشاعر إسلامي.



ولد في «أنّا» بمنطقة «راية» في الجزء الشمالي من محافظة «وللو» بإثيوبيا، نشأ في أسرة عربقة مشهورة بالعلم والصلاح،

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، موقع الفيوم بلدنا ١٩٠١ ٢٠١ ٢م. وفيهما اسمه الكامل: محمد أمين أحمد سيد أحمد. وصورته من موقعه على الفيس بوك.

وطلب العلم على عدد من العلماء، سافر إلى السودان ودرس في معهد أم درمان العلمي، وعاد إلى بلده ولم يتمكن من العودة للسودان. سافر إلى اليمن وتخرج من جامعة صنعاء بكلية الشريعة والقانون. تزوج في اليمن، وعمل في السلك الدبلوماسي مدة، ثم عمل في المعاهد العلمية، وشغل عددًا من المناصب الإدارية، منها مدير الشؤون القانونية، ومدير لمكتب وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية.. مات في ٨ ذي القعدة.

أصدر ديوانًا باسم «عصارة الفؤاد»، وأرجوزة بعنوان «مشكاة الهدى». وله عدد من المؤلفات المخطوطة، مثل: طوق النجاة (شعر)، سعدان في أمسية شعرية (أرجوزة فكاهية)، عصير القلم مصطلحات الحديث الشريف (رسالة في الحديث النبوي كان ينوي أن يقدمها لنيل درجة الماجستير)، وبدأ في وضع تفسير للقرآن الكريم، ووضع خطوطه العامة ولم يكمله(۱).

محمد كامل البابا = كامل سليم البابا

محمد كامل بن بدر الدين الحسيني = محمد كامل بن محمد بدر الدين الحسيني

محمد كامل البهنساوي (۱۳۲۱ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۳ – ۱۹۷۹م) محام أديب.

من مصر. تخرَّج في كلية الحقوق، تدرَّج في القضاء حتى كان رئيسًا لمحكمة الاستئناف العالي، واختير لرئاسة محكمة أمن الدولة للفصل في ثاني قضايا التحسس لصالح

(۱) الأدب الإسلامي ع ٥٥ (جمادى الآخرة ١٤٢٨هـ) ص ١٠٨.

الصهاينة بعد الثورة في أبريل من عام ١٩٦٠م، وكانت عبارة عن ستّ شبكات جاسوسية تضم ١٧٠ خائنًا. وبعد خروجه إلى المعاش كتب في الصحف مذكراته القانونية، وكانت له ميول أدبية. بل ورد في مصدر أن له ثلاثة كتب في القصة والمسرح، تأليفًا وترجمة.

وله أيضًا: النبات والنباتيون، حياتنا اليومية وعلاقتها بالقانون: أحاديث عن القانون المستط، الجسوسية: قصتها وعلاقتها بالمجتمع وبأمن الدولة والقانون(۲).

محمد كامل حتة = محمد كامل بن عبدالرحمن حتة

محمد كامل حسن (١٣٣٤ – ١٣٩٩هـ = ١٩١٥ – ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كامل حسين (١٣١٩ – ١٣٩٧ه = ١٩٠١ – ١٩٧٧م) طبيب أديب ناقد.



ولد بسبك الضحاك في محافظة المنوفية عصر، وكان متفوقًا في دراسته دائمًا. تخرَّح في كلية الطبّ، وسافر في بعثة دراسية إلى إنجلترا، ولم تحل دراسته وبعده عن الوطن بين متابعة أبحاثه الأدبية والاجتماعية، التي ظلً يراسل بما الصحف المصرية. أمضى

 (۲) مائة شخصية مصرية ص ٢٥٦، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٢٧٥، الأهرام ١٣ أغسطس ٢٠٠٤م.

خمس سنوات في إنجلترا، وحصل فيها على ألقاب علمية ممتازة، منها زمالة الجراحين الملكية، وماجستير حراحة العظام، وعاد إلى مصر فكان أستاذًا لجراحة العظام في كلية الطبّ بجامعة القاهرة، ثم عيّن أول مدير لجامعة عين شمس عند إنشائها سنة ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م). وكان عضوًا في كثير من الهيئات العلمية، مثل مجمع الجراحة بباريس، وانتخب عضوًا عاملًا بمجمع اللغة العربية سنة ١٣٧٢هـ. كماكان رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة العظام، ورئيسًا للشعبة القومية بالجمعية الطبية الدولية، ورئيسًا للمجمع العلمي المصري، وأوفد في عدد من المهام العلمية، وحضر كثيرًا من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتخرَّج على يديه الكثير من روّاد الجراحة بمصر، ووافته المنية في ١٦ ربيع الأول، ٦ مارس.



محمد كامل حسين رأس المجمع العلمي المصري

بلغت بحوثه في جراحة العظام (١٢ بحثًا)، نشر أغلبها في محلات علمية محلية ودولية، وله كتابات في تاريخ الطب والأدب، ومقالات كثيرة ومتنوعة في الآداب. وكان أول من مُنح جوائز الدولة في كل من الآداب والعلوم.

وصدر فيه:

- من القرية إلى الوادي المقدس: مع الدكتور محمد كامل حسين أديبًا ومفكرًا/ إميل توفيق. - القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٣٩٩ه، ١١٨ ص.

- الدكتور محمد كامل حسين عالما ومفكرًا وأديبًا محمد محمد الجوادي. - القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٠ه. ومن مؤلفاته: قرية ظالمة (نال بما جائزة

محمد كامل زهيري

(F371 - F731a = V7F1 - A...Ya)

من محافظة الجيزة بمصر. حصل على إجازة

في الحقوق من جامعة فؤاد الأول، ودراسات

عليا في الأدب العربي من السوربون. عمل

كاتبًا صحفيًا، ومذيعًا بإذاعة عموم الهند، ومراسلًا للأهرام في دهلي، ومراسل النداء بباريس، ثم عمل محاميًا، ورئيسًا لتحرير مجلة الهلال، ورئيسًا لجلس إدارة مؤسَّسة روز اليوسف، ثم كان نقيبًا للصحفيين، وأمينًا عامًا لاتحاد الصحفيين العرب، ثم رئيسًا

للاتحاد. وكان له عمود يومي بصحيفة

الجمهورية بعنوان «من ثقب الباب». وكان

«يساريًا ليبراليًا اشتراكيًا» كما وصفه زميله

فاروق جويدة، و «مدافعًا» عن المرأة. توفي

يوم الاثنين ٢٦ ذي القعدة، ٢٤ تشرين

الثاني (نوفمبر).

كاتب ومحرر صحفي يساري.

الدولة في الأدب سنة ١٣٧٧ه، وقد تُرجمت إلى الإنحليزية)، متنوعات (٢ ج)، مختارات (لعله السابق)، التحليل البيولوجي للتاريخ، وحدة المعرفة، النحو المعقول، الشعر المعرّب والذوق المعاصر، الوادي المقدَّس، الموجز في تاريخ الطبّ والصيدلة عند العرب، الذكر الحكيم، اللغة العربية المعاصرة، أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية (مع آخرين)، طبّ الرازي (مع محمد عبد الحليم العقبي، ۲ **ج**)<sup>(۱)</sup>.

#### محمد كامل الخجا ( • 571 - 7731a = 1381 - 11 • 74) كاتب إعلامي.



ولد في المدينة المنورة، وبما تلقّي تعليمه حتى الثانوي، ونشر نتاجه الأدبي في صحف محلية وعربية وهو ما زال فتي، وعمل في الصحافة قبل نظام المؤسّسات الصحفية، وتولَّى سكرتارية تحرير جريدة (عكاظ)، وإدارة تحرير جريدة (الخليج العربي) بالخبر، كما عمل معلقًا سياسيًا بإذاعة دمشق، ومديرًا لتحرير مجلة (صرخة العرب) عام ١٣٨٥هـ، وسكرتيرًا عامًا للصحافة بوزارة الإعلام، ثم مديرًا للعلاقات العامة بالوزارة. وقدَّم برامج إذاعية، وكان عضوًا مؤسِّسًا في نادي المدينة المنورة الأدبي، وحضر مؤتمرات ومهرجانات وأمسيات فكرية وأدبية، وكتب مقالات. توفي يوم ٥ صفر، ٣٠ ديسمبر.

مؤلفاته: أفكار من المدينة المنورة، دور الإعلام الإسلامي في بناء الإنسان المثالي، رحلة البشرية عبر الزمن من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية، في دائرة الضوء: مبدعون ملهمون، موقفنا من الحضارة ضمن الإطار العالمي، أعلام في دائرة الضوء، خلاص الحقّ بدين الحقّ(٢).

#### محمد بن كامل الخطاب ( • • • - 1731 a = • • • - 1 • • ٢٩) إعلامي إسلامي.



من الحجاز. حصل على الدكتوراه في الإعلام من أمريكا، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أشرف وناقش رسائل علمية عديدة في محال تخصصه الإعلامي بالصحافة، وقدم برامج إذاعية وتلفازية ناجحة، وكان إعلاميًا إسلاميًا طيبًا، عالى الأخلاق، حسن المعاملة، جهير الصوت، متواضعًا، يتمنى طلبة الدراسات العليا أن يشرف أو يناقش رسائلهم، لما يؤثر من إيجاز واختصار ولما يركز عليه من المهم دون القشور. فقدته الساحة الإعلامية بحزن وألم.

له كتابات متفرقة في الدوريات ولم أقف له على كتاب<sup>(٣)</sup>.

#### محمد كامل زهيري رأس تحرير مجلة (الهلال)

وله كتب، مثل: الصحافة بين المنح والمنع، العالم من ثقب الباب، مذاهب غربية، ممنوع الهمس، النيل في خطر، الغاضبون، الموسوعة الاشتراكية (إشراف ؟)، مزاعم بيجين، الدولة في النظرية/ هارولد لاسكي (ترجمة)<sup>(٤)</sup>.

(٤) الأهرام ع ٤٤٥٤٩ (٢٩/١١/٢٧هـ) وأعداد تالية

<sup>(</sup>٢) وفيات المثقفين ص ١٧٦، موسوعة الشخصيات السعودية ص ١٨٣، معجم المؤلفين والكتاب في السعودية

<sup>(</sup>٣) صورته من كتاب طيبة وذكريات الأحبة (ج٣).

<sup>(</sup>١) حكماء القصر العيني ص ٣٤٦، المجمعيون في خمسين عامًا ص ٢٠٨، الأهرام ع ٤٢٨٤٤ (٥/٢/٥٦١هـ)، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٤٣٧.

محمد بن كامل آل شعيب (١٣٠٨ - ١٤٠٠ه = ١٨٩٠ - ١٩٨٠م) كاتب من الشيعة، صحفي شاعر.



ولد في صيدا، وبما نشأ وتخرج في مدارسها الرسمية، ثم درَّس. أصدر جريدة «العروة الوثقى»، وجريدة «الاتفاق». وكان رئيس جمعية الاتحاد والترقي بصيدا. شارك في أحداث لبنان وسياسته، ونشرت له الصحف مقالات وبحوثًا وشعرًا، منها قصائده في رئاء الحسين رضي الله عنه. توفي بصيدا في رئاء الحسين رضي الله عنه. توفي بصيدا في رئاء (٢٢) ربيع الآخر، المصادف (٩) آذار (مارس).

وله: البحار (ديوان في جزأين، خ)، أشعة الحكمة (ديوان، خ)، الحماسيات في النهضة العربية (ديوان)، العصرية والإسلام، مآخذ الشعراء (طبع منه جزآن من أصل . 1)، أصول العلم الحديث في الإسلام، دراسة عن نهج البلاغة، فلسفة الإمام علي أعظم فلاسفة الإسلام (خ)، الفصحى والعامية في الإسلام (خ)(١).

محمد كامل بن عبد الرحمن حتة (۱۳۳۱ - ۱٤٠٥ = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۵م) صحفي وكاتب إسلامي تربوي.



ولد بمدينة إسنا في صعيد مصر. حصل على الابتدائية القديمة، وبدأ مسيرة حافلة في سلك التعليم، حتى أصبح مديرًا لإدارة النشر والإعلام بوزارة التعليم العالي. وخلالها درَّس بمحافظة قنا، ثم انتقل للتدريس بمحافظة أسوان، ثم القاهرة. وكان من الرواد الأوائل الذين أسهموا في إنشاء نقابة المعلمين، وتولَّى إدارة تحرير المحلة المعبرة عنهم المعروفة باسم «الرائد». وكتب في محلات وجرائد، مثل: اللطائف المصورة، والبلاغ، والدنيا المصورة، وكوكب الشرق، والهلال.. وتناولها في دراسة بعنوان «صحائف مطوية من تاريخ النوبة» التي صدرت في كتاب. كما عمل في عدة صحف، أبرزها: صوت الأمة، وصرخة العرب. وشارك في إصدار البعكوكة، والسندباد، في منتصف الأربعينات الميلادية. وأعير للعمل بمؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بالسعودية بمجلة الرياضة. توفي بمدينة حلوان.

الی برخ لاستان البید عبالعزیز الرفاعی مع خراص لبتیة کم کالمحته الا۲۰/۷/۱۷

محمد كامل حتة (خطه)

معظم كتبه إسلامية، وقد بدأها بكتابه الأول «محمد رسول الله»، واختتمها بكتابه الأخير «في ظلال الحرمين» الذي صدر من بعد بعنوان: في أرض المعجزات.

وله أيضًا: ذكر المولد النبوي أو الرسالة المحمدية وأثرها في العالم: بحث في روائع السيرة النبوية وحقائق الرسالة المحمدية. (ملحق العدد ١٦١ من مجلة التقوى القيم الدينية والمجتمع، سلسلة رمضانيات، صور من الحجاز: مشاعر وجدانية، مناسية، لبيك، سياسة الحرب في الإسلام، سياسية، لبيك، سياسة الحرب في الإسلام، شهر القرآن، صور من الأدب الديني، صحائف مطوية من تاريخ النوبة، ديوان هاشم الرفاعي (جمع وتحقيق)، رحيق العمر (ديوان، خ) (٢).

#### محمد كامل بن عمر القصّار (١٣٢٥ - ١٤١٦ه = ١٩١٤ - ١٩٩٥م)

عالم محقق.

من دمشق. تعلم في مدارس، وحضر حلقات كبار العلماء، مثل الشيخ بدر الدين الحسني وأحمد الجوبري، وأكثر من القراءة على محمود ياسين. درّس وباع الكتب، واختير حكمًا في القضايا الزوجية لدى المحكمة الشرعية، وكان خبيرًا بالخطوط والتواقيع. شارك في تأسيس جمعية العلماء عام ١٣٥٦ه. مات بدمشق يوم ٧ جمادى الأولى.

له كتب مدرسية ومؤلفات وتحقيقات، منها: معرفة الرجال ليحيى بن معين (تحقيق بالمشاركة)، ترتيب الأدب المفرد للبخاري، مختارات القصّار الأدبية والدينية (٣ج)، ذيل كتاب وصايا العلماء عند الموت<sup>(٣)</sup>.

منها، وخاصة ٤٤٥٥٤، ٤٤٥٥٦، موسوعة الشخصيات القومية ص ٣٤١، وملف عنه في الهلال ع ديسمبر ٢٠٠٨م.

<sup>(</sup>۲) مائة شخصية وشخصية ص ٢٥٨، معجم البابطين لشعراء العربية. وصورته من (إخوان ويكي).

<sup>(</sup>٣) علماء دمشق وأعيانها ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>۱) المنتخب من أعلام الفكر ص ٥٩٣، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٩٨/٢، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ٤٨٠، قرى ومدن لبنان ١٨٩/٧، معجم البابطين لشعراء العربية.



#### **محمد کامل عیّاد** (۱۳۱۹ – ۱۶۰۸ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۷م) أديب تربوي، باحث محقق.

ولد في طرابلس الغرب. وأثناء الغزو الطلياني هاجر مع والده إلى تركيا، فتابع دراسته في إستانبول، ثم انتقل إلى المدرسة الثانوية بحلب، وسافر إلى ألمانيا للدراسة في جامعة برلين، كما اشتغل بالصحافة، واشترك في تأسيس مجلة بالعربية اسمها «الحمامة»، وجريدة بالألمانية تحت اسم «صدى الإسلام». حصل على شهادة الماجستير في الآداب، والدكتوراه في الفلسفة، وعاد إلى دمشق.. ولما أسّست كلية الآداب في جامعة دمشق عين أستاذًا مساعدًا للتاريخ اليوناني، وقد انتخب في سنة ١٣٧٨هـ عضوًا عاملًا بالمحمع العلمي العربي بدمشق (محمع اللغة العربية). واشترك في تأسيس محلتى «الثقافة» و«المعلمين والمعلمات» بدمشق، ونشر فيهما وفي غيرهما كثيرًا من المقالات. توفي في ١٩ ربيع الأول، ١٠ تشرين الثاني.

نشر في برلين أطروحته باللغة الألمانية عن «نظرية ابن خلدون في التاريخ والاجتماع»، واشترك في تأليف سلسلة من الكتب المدرسية التاريخية، ولا سيما التاريخ القديم. ونشر بالاشتراك مع جميل صليبا «مختارات من ابن خلدون» و «حيّ بن يقظان» لابن طفيل و «المنقذ من الضلال» للغزالي، كما اشترك معه في تأليف كتاب للغزالي، كما اشترك معه في تأليف كتاب «المنطق وطرائق البحث العلمي». ونشر

كتاب «علم الأخلاق»، وترجم بتكليف من منظمة اليونسكو رسالة عن «كتب التاريخ المدرسية والتفاهم الدولي».

وله أيضًا: أديب عربي وأديب سوفييني: عمر فاحوري ومكسيم غوركي، تاريخ اليونان (الحزء الأول)، وترجم كتاب: الرأي العام لألفريد سوق(١).



**محمد كامل فارس** (۱۳۶۱ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۱م) خطّاط وخبير خطوط وآثار.



ولد في حلب، رئيس دائرة في العدلية، أمضى نصف عمره في جمعية العاديات، فكان مستشارها العلمي، وعضوًا في الجمعية السورية لتاريخ العلوم. مارس أعمال الخبرة في الخطوط والبصمات مما جعله موضع الثقة في المحاكم، برع في الخط الكوفي والهندسي، وعُني بالتصوير الضوئي، أقام معارض، اهتم بالآثار الإسلامية وصحح أخطاء كثيرة للمستشرقين، وكانوا يراسلونه. أول من استكمل فك النصوص المنقوشة التي زُخرفت بها قلعة حلب وأسوار

(۱) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق جد ١ مج ٦٢ (جمادى الأولى ٤٠٠ ١٨)

المدينة وأبوابها، ومئذنة الجامع الأموي الكبير بحلب، حتى ألف فيها كتابًا. من آثاره البارزة كتابات جامع التوحيد وجامع الرحمن.

وله مقالات ومحاضرات وبحوث مهمة في التراث الإسلامي.



لوحة خطية بقلم محمد كامل فارس

من أهم أبحاثه: الخطُّ الكوفي المورَّق في معالم حلب الأثرية، الرنوك المملوكية في المملكة الحلبية، محاريب حلب وطرزها الفنية والمعمارية. وكلها نشرت في حولية «عاديات حلب».

أما كتبه المخطوطة، فأهمها: كشف الخباء عن أوابد الشهباء<sup>(٢)</sup>.

محمد كامل الفقي (١٣٣١ - ١٩٨٦ هـ = ١٩١٢ - ١٩٨٥م) أديب وناقد أزهري.



ولد في مدينة كفر الزيات بمصر، حصل على العالمية في البلاغة والنقد والأدب من جامعة الأزهر، ثم كان أستاذًا في كلية اللغة العربية بالجامعة نفسها، وبجامعة الرياض، عميد كلية الدراسات الإسلامية. كان جريقًا، يدافع عن الدين وعن الأزهر، وكان خطيبًا في مسجد المحطّة بحدائق حلوان في نطيبًا في مسجد المحطّة بحدائق حلوان في القاهرة. توفي يوم ألخميس (٨) ربيع الأول، الموافق لـ (٢٠) نوفمبر بالقاهرة.

(٢) مئة أوائل من حلب ص ٨٤٥.

له مؤلفات، منها: الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة (٣ جر وكانت رسالته في الدكتوراه)، لا تظلموا المرأة، في الأدب الأندلسي، نصوص وتراجم (لطلاب في كلية اللغة العربية الأزهر)، من روائع الأدب، من الأدب النبوي، دراسات في الأدب، من عيون الأدب، محاضرات في الأدب العربي، من بلاغة العباسيين، الأدب العربي في العصر المملوكي، فنُّ المقامة بين الماضي والحاضر، الأدب العربي في العصر المعالى الله عليه وسلم، العباسي، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ديوان شعر (خ)(١).

#### محمد كامل الفولي (١٣١٦ - ١٤٠٦ه = ١٨٩٨ - ١٩٨٦م) من رواد علماء الطبّ النفسي.

أول مدير مصري لمستشفى العباسية للأمراض العقلية، أنشأ أول مجلة مصرية للصحة النفسية، رئيس الاتحاد العالمي النفسية بوزارة الصحة. وضعت جائزة باسمه في مؤتمر الطبّ النفسي للاتحاد العالمي الذي عُقد بالقاهرة بعد عام من وفاته (٢).

#### محمد كامل ليلة (١٣٤٢ – ١٤٠٨ه = ١٩٢٣ – ١٩٨٧م) حقوقي.



 (١) الأزهر (ذو القعدة ١٤٠٦هـ) ص ١٧٩١، معجم البابطين لشعراء العربية. وهو محمد كامل حسنين الفقي.
 (٢) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٣٨.

من محافظة الغربية بمصر. حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. بدأ حياته العملية معاونًا للنيابة، ثم مدرسًا بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، ثم أستاذًا للقانون بما، فرئيسًا لجامعة بيروت العربية. وأصبح رئيس مجلس الشعب من عام ١٤٠٣ - ١٤٠٤هـ (١٩٨٣م)، ثم وزيرًا للتعليم، فرئيسًا لجامعة عين شمس. توفي في ٧ محرم، ٣١ آب (أغسطس).



محمد كامل ليلة رأس مجلس الشعب

وله كتب، مثل: نظرية المؤسَّسات العامة، الثورة المصرية في القرن العشرين (بالاشتراك مع آخرين)، النظم السياسية: الدولة والحكومة (٣).

محمد كامل بن بدر الدين الحسيني (١٣٣٢ - ١٤١٣ه = ١٩١٣ - ١٩٩٢م) عالم صوفي قدير.



ولد في بلدة الباب بحلب. تخرَّج في الكلية الشرعية (الخسروية). من شيوخه في العلم:

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٣٨، حدث في مثل
 هذا اليوم ٢٤١/١. ورسمه من موقع جامعة عين شمس.

إبراهيم السلقيني، مصطفى الزرقا، محمد راغب الطباخ. عمل تاجرًا في منبج. شارك في دفع الفرنسيين عن البلاد، وحارب بشدة موجة الإلحاد التي حملها إلى البلدة بعض الغرباء. عين مأمورًا للأوقاف في الباب وأعزاز. درَّس العلوم الشرعية، وشارك في تأسيس المدرسة الشرعية (دار الأرقم). عمل إمامًا وخطيبًا في مسجد الشيخ الولي (عقيل المنبجي). توفي في ٩ صفر، ٨ آب. وله نظم جيد، من ذلك أبيات أعدها لتكتب على ضريحه:

رحلتُ عن الدنيا وما لي بضاعة سوى عشق طه وانتسابي لعترته وحثتك يا مولاي مستشفعًا به لغفران أوزاري وحشري بزمرته فأسعد رجائي وارضَ عني ورضّنيببشرى

محمد کامل محمود (۱۳۲۰ – ۱۲۲۶ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۳م)

باحث كيميائي وزير.

فأغدو كاملًا بشفاعتـه (<sup>۱)</sup>

ولد في القاهرة. حصل على الدكتوراه في الكيمياء العضوية، وأخرى في الكيمياء التطبيقية. أستاذ في المركز القومي للبحوث، ثم مديره. عضو المجلس العلمي للمؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية، نائب رئيس تحرير (مجلة الكيمياء المصرية)، نائب رئيس الأكاديمية الإسلامية للعلوم. رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزير البحث العلمي، عضو في العديد من اللجان العلمية داخل مصر وخارجها. حضر الكثير من المؤتمرات والاجتماعات العلمية، وحصًل جوائز، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من ألمانيا.

(٤) معجم الأدباء الإسلاميين ٩٨٢/٢، وترجمة طويلة له بقلم ولده محمود أبي الهي في موقع منتدى الحوار الإسلامي، وصورته من موقعه.

الكيمياء العضوية وكيمياء النسيج والإدارة العلمية .

ومن كتبه: العلم والتكنولوجيا في عالم

ورسالته في الماجستير: اكتشاف جديد متعلق بتكسير بعض أملاح النشادر الرباعية: دراسة أولية لكيمياء سكريات الترمس العديدة (جامعة القاهرة، ۱۲۲۱هـ).

وفي الدكتوراه: تجارب على المشتقّات النتروجينية للكيتونات (١٣٧٤هـ)(١).

محمد كامل بن محيى الدين البني (۱۳۲۸ - ۱۸۱۶ ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۲۸) عميد الصحافة الرياضية، عُرف بد كامل



من دمشق. درس الثانوية، انصرف إلى العمل الوطني ضدَّ المحتلِّ الفرنسي فاعتُقل وسُجن مرارًا وأُصيب، اتجه بعد ذلك إلى الصحافة، فعمل محررًا في جريدة الأيام، أسَّس عدة أندية رياضية، وشارك في تأسيس أول اتحاد سوري للرماية، من مؤسّسي الاتحاد السوري لكرة القدم، وفي عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م) أصدر جريدة «الأسبوع الرياضي» فكانت أول جريدة

(١) الأهرام ٢٠٠٣/٦/٢٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٣٤١، موسوعة أعلام مصر ص ٤٣٨ مع إضافات. وهو غير (محمد كامل محمود سليمان) أستاذ في كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

رياضية في سورية، ولهذا لقب بعميد الصحافة الرياضية، ومنحته اللجنة الأولمبية الدولية جائزة أفضل إعلامي رياضي، وفي سنواته الأخيرة عمل نائبًا لرئيس اللجنة المركزية لتوثيق وأرشفة الحركة الرياضية في سورية. مات في ۲۸ محرم، ٤ حزيران (٢).

محمد كامل مصطفى البنا (1741 - 4131@ = 4.81 - 78814) كاتب أديب.



ولد في قرية شبرا زنكي التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، حصل على العالمية من الأزهر، وعمل سكرتيرًا أول بمجلس الوزارة، ثم عمل في المحاماة، ومحررًا في جريدة المصري، وكان عضوًا في جمعية معهد الموسيقي العربية.

وله من الكتب: بيرم التونسي كما عرفته، محمود بيرم التونسي قيثارة الأدب الشعبي، وقام بتحقيق ومراجعة وتقديم لكتاب: التآمر على التاريخ الإسلامي لأبي الوفا أحمد عبد الآخر، وله قصائد ومقطوعات عديدة نشرت، وكتاب له عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم (٣).

محمد كامل ياقوت ( ۰ ۰ ۰ - بعد ۱۳۹۰ه = ۰ ۰ ۰ - بعد ۱۹۷۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الكتاني = محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني

محمد كتو = محمد أحمد كتو

محمد الكحلاوي = محمد مرسى عبد اللطيف الكحلاوي

محمد كرم شاه بن محمد شاه القرشي (۲۳۳۱ – ۱۹۱۸ ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۷ م) عالم صوفي سياسي.



ولد في بيت علم وفضل تنتمي إلى القبيلة القرشية الأسدية، في قرية بعيرة بمديرية سرجودها الواقعة بإقليم البنجاب في باكستان حاليًا، عاش في عهد الاحتلال البريطاني، ودرس العلوم الإسلامية على أيدي علماء أجلاء، ثم تخصص في الأدب العربي بالكلية الشرقية في جامعة البنجاب، كما تخصص في علوم الحديث، وأُحيز في اللغة الإنحليزية، ثم التحق بالأزهر في مصر، ومنها إلى جامعة القاهرة، ونهل من العلوم الشرعية واللغوية والأدبية من شيوخ مصر وأعلامها، ورجع إلى بلاده وقد وضع في باله إصلاح أحوال المحتمع الباكستاني، وقرر الدخول في الجال السياسي أولًا، لكنه عاد إلى محال التعليم والتصنيف، فأعدَّ كوادر علمية، وألف كتبًا قيمة، وحاول مدَّ حسور العلاقات الطيبة مع جميع مشايخ الطرق الصوفية، لحبِّهم على التوحد، ولكنهم لم يتفقوا، فضاق بخلافاتهم، واهتم بتجديد

<sup>(</sup>٢) حديث العبقريات ص ٤٠. (٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

الفكر الديني من خلال المؤسسات والهيئات العلمية والفكرية. عيِّن عميدًا لجامعة دار العلوم المحمدية وطوَّرها واعتُرف بها عالميًا. ثم كان قاضيًا في المحكمة العليا، ونفذ قوانين الرجم والدية والشفعة والقصاص في ضوء الكتاب والسنة، ثم عينته الحكومة مندوبًا دائمًا لمؤتمر جنيف عام ٤٠٨ هـ، وعمل عضوًا في جمعيات عدة، منها (جمعية علماء باكستان) المركزية، وكان رئيسًا لحزب (جند الله) الذي أسَّسه والده قبل الاستقلال، ورئيسًا لتحرير مجلة (ضياء الحرم) الأردية. وحاضر في أرجاء باكستان. وعد من مشايخ الطريقة الجشتية أيضًا، وله خلفاء. وله جهود كبيرة في التفسير، والسيرة النبوية، والردِّ على المستشرقين، وأكد على ضرورة الاجتهاد، والثقافة الواعية، والتركيز على سماحة الإسلام، وتجديد الفكر الديني، والوحدة الإسلامية.

وصدر فيه كتاب (أصله ماجستير) بعنوان: بحديد الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاه الأزهري/ حافظ محمد منير الأزهري. - القاهرة: دار السلام، ١٤٢٩ه، ٣٥٠ص.

وله تآليف، هي: سنة حير الأنام، ضياء القرآن (تفسير في خمسة بحلدات)، شرح قصيدة أطيب النغم للشاه ولي الله الدهلوي، رؤية الهلال، التعليقات على كتاب تحذير الناس لمحمد قاسم نانوتوي، سحاب الكرم، فتنة إنكار ختم النبوة، ضياء النبي (سبعة بحلدات، في السيرة النبوية)، مقالات في الموضوعات الأدبية والفكرية (محلدان)، شرح ديوان: ماذا نصنع الآن يا أمم الشرق لحمد إقال (١٠).

#### محمد الكرمي = محمد بن محمد طه الخفاجي

 (١) وترجمته من الكتاب الذي ألف فيه، ولم تذكر لغة مؤلفاته، ويبدو أنها بالأردية.

#### محمد كريم صكر (٠٠٠ - نحو ١٤٢٨هـ = ٠٠٠ - نحو ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كريم فتح الله (١٣٥٣ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٣ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كزما = محمد قاسم كزما

محمد الكفَّاط (۱۳۲۱ - ۱۲۲۲ه = ۱۹۴۲ - ۲۰۰۱م) كاتب وناقد مسرحي.



ولد بمدينة فاس. حصل على دبلوم في اللغة العربية، وإجازة في الأدب العربي، ثم الدكتوراه من كلية الآداب بفاس، وعمل أستاذًا في الكلية نفسها. انضم إلى اتحاد كتاب المغرب عام ١٣٩٦ه. توزع إنتاجه بين الكتابة والإخراج للمسرح، والتمثيل والترجمة والدراسة الأدبية، وكتب في مجلات: العلم، والاتحاد الاشتراكي، والفنون، وغيرها. مات في ٥ ربيع الآخر، والفنون، وغيرها. مات في ٥ ربيع الآخر،

ألف مجموعة من النصوص المسرحية التي قام بإخراجها، ونشرت له الأعمال التالية: بنية التأليف المسرحي بالمغرب من البداية إلى الثمانينات، المرتجلة الجديدة ومرتجلة فاس: مشروعا عرضين مسرحيين، أساطير معاصرة وبشار الخير: مسرحيتان، النبي المقنع/ عبد الكبير الخطيبي (ترجمة)(٢).

(٢) دليل الكتاب المغاربة ص ٣٣٩، الفيصل ع ٣٠٠ ص

محمد كلانتر = محمد بن سلطان كلانتر

محمد بن كليب العمري (١٣٣١ - ١٤١٧ه = ١٩١٦ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كمال إبراهيم جعفر (٠٠٠ - ١٤٠٨ = ٠٠٠ - ١٩٨٨م) باحث إسلامي.

أستاذ العقيدة والفلسفة ورئيس قسم العقيدة والأديان بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. أثنى عليه الشيخ يوسف القرضاوي خيرًا في «فتاوى

توفي في شهر رمضان.

معاصرة».

من مؤلفاته: الإنسان والأديان: دراسة ومقارنة، الإسلام بين الأديان: دراسة في طرق دراسة الدين وأهم قضاياه، في الفلسفة الإسلامية: دراسة ونصوص، اصطلاحات الصوفية / كمال الدين القاشاني (تحقيق).

محمد كمال إسماعيل (١٣٢٦ - ١٤٢٩هـ = ١٩٠٨ - ٢٠٠٨م)



من مواليد مدينة ميت غمر بالدقهلية، وانتقلت الأسرة إلى الإسكندرية، درس المندسة بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وتأثر بفنِّ العمارة الإسلامية كثيرًا، وابتُعث إلى فرنسا فحصل على الدكتوراه في العمارة

١٣٣، معلمة المغرب ٢٠/٨٠٨.

محمد بن كمال الخطيب (۱۳۳۲ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۰م)

من دمشق، نشأ يتيمًا، مجاز في الحقوق

من جامعة دمشق. مكث في نجد مدة

بعد أن حصل من الملك عبدالعزيز على

تصریح یعده من رعایاه، أنشأ «جمعیة

بريدة الخيرية». عاد إلى دمشق وعمل في

«الجبهة الوطنية الحرة» وتولَّى فيها تنظيم

الشباب، ثم عمل في المحاماة، وأسهم في

تأسيس عدد من الجمعيات، وأدار مجلة

«التمدن الإسلامي» أعوامًا طويلة، ونشر

فيها مقالات كثيرة. اعتُقل وحُكم عليه

بالإعدام، وفي السعودية استقرَّ بجدة، وفقد

بصره قبل أن يموت. وكان خطيبًا مفوَّهًا،

ذكره الشيخ على الطنطاوي في ذكرياته

من أهل الفصاحة المعدودين، انتهج النهج

السلفي، ثم أعجب بكتب ابن عربي

وله: الحجُّ على المذاهب الأربعة، نظرة

العجلان في أغراض القرآن، طرابلس- برقة

ولخصها، ثم عاد فأحرقها!

حقوقي، عالم، مفسّر.

من مدرسة بوزال، وكان أصغر من يحمل لقب دكتور في الهندسة، وحصل على دكتوراه أخرى في الإنشاءات، وعاد فالتحق بمصلحة المباني الأميرية وصار مديرها، وصمَّم العديد من الهيئات، مثل دار القضاء العالي، ومجمع المصالح الحكومية. ولما اطلع الملك فهد على أعماله اختاره لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والإشراف عليها، فكان ذلك أجلً أعماله التي أبدع فيها، ومُنح جائزة الملك فهد للعمارة، وقد قدم تسجيلًا في عشر ساعات عن عمله هذا في لقاء أجراه معه محمد بركات في قناة اقرأ.

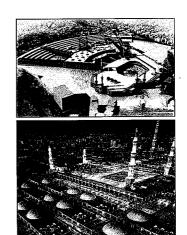

محمد كمال إسماعيل أشرف على توسعة الحرمين الشريفين

له كتاب مشهور، وهو (موسوعة مساجد مصر)، ويقع في أربعة مجلدات(١).

**محمد کمال الجوجري** (۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) طبيب ريادي متخصص.

(۲) روز اليوسف ١٠ أغسطس ٢٠٠٩م، ولقاء معه في مجلة المنهل ع ٥٢٠ (رجب ١٤١٥هـ) ص٤.



من مصر. تخرَّج في كلية طبّ القصر العيني، وتدرج في مناصبها. وكانت له جهود في اكتشاف الأمراض، فمنحته وزارة الصحة ميدالية ذهبية عام ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م) لاكتشافه وباء الكوليرا. وكان أول من أدخل صناعة الثلج المعقم الذي يحفظ الأسماك واللحوم. وبدأت رحلته مع (الإبر الصينية) عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م) عندما كان رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب، فشغلت تفكيره، وسافر إلى الصين للتعرف على أسلوب هذا العلاج وكيفيته، وحصل من بعد على أول تصريح من وزارة الصحة ومجلس الشعب بإنشاء أول جمعية للعلاج بالإبر الصينية في مصر، ثم أنشئ «الاتحاد العالمي للعلاج بالإبر الصينية» في الصين، وصار هو نائبًا لرئيسها، واعتبر رائد العلاج بالإبر الصينية في مصر والشرق الأوسط. ونعى في ١١ ربيع الأول، ٣ شباط (فبرایر)<sup>(۲)</sup>.



محمد كمال حمدي (۰۰۰ - ۱٤٣٠ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أو عمر المختار، دراسات قرآنية، زهرات وثمرات، إصلاح مناهج المعارف في البلاد العربية، الحجُّ بعبادته ومنافعه، القريب لأهل العربية، حكم قروض الجمعيات السكنية، رسالة في التشريع الإسلامي والرجوع إليه، لماذا أنا مسلم أو فلسفة الإسلام في غمرات

وله من المخطوط تفسير موضوعي ضخم،

الحياة، البهائية: منابتها وفروعها.

(۱) مما كتبه صلاح منتصر في الأهرام ع ٤١١٠؛ (١/٩/٨)، الموسوعة الحرة (١٤٣٠هـ)،



وتعليم العربية لغير العرب(١).

محمد كمال شحادة (۱۳۲۱ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كمال الشناوي (۱۳۶۱ – ۱۶۳۱هـ = ۱۹۲۲ – ۲۰۱۱م) مثل.



من مواليد المنصورة بمصر، نشأ في حيّ السيدة زينب بالقاهرة، وتخرّج في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والتحق بمعهد الموسيقى العربية، ثم عمل مدرسًا للرسم، قدَّم أكثر من (۲۰۰) عمل في السينما والتلفزيون، في مدة عمله في التمثيل التي وصلت إلى (۲۲) عامًا. ومثّل أول أفلامه سنة ١٣٦٨ه (١٩٤٨م) في فيلم (غني حرب). وتنوعت أعماله بين الخير والشرّ والدراما الكوميديا، وكان أبرز فناني مصر، والدراما الكوميديا، وكان أبرز فناني مصر، أو من أبرزهم، ومن أشهر أفلامه التي لعب فيها دور البطولة: وداع في الفجر، قلوب العذارى، غرام مليونير، ونال (٥٠) جائزة تقدير! توفي يوم الاثنين ٢٢ رمضان، ٢٢ أغسطس (٢٠).

محمد كمال عبدالحليم (١٣٤٥ - ١٤٢٥ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٤م) شاعر شيوعي.

يرد اسمه «كمال عبدالحليم» والصحيح ما أثبت.

(۱) علماء دمشق وأعياها ص٣٣٧، معجم المؤلفين السوريين ص١٧٠، موسوعة الأسر اللمشقية ٥٥٣/١ وصورته من موقع أحمد معاذ الخطيب.

 (۲) أهل الفن ص٩٥٩، الجزيرة نت ١٤٣٢/٩/٢٢هـ، العربية نت (بالتاريخ نفسه).



من قرية كوم النور بمحافظة المنوفية، تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٣٦٧ه (١٩٤٧م)، ناضل ضدَّ الاحتلال الإنجليزي، وسُحن في عهد صدقي باشا، عمل في المحاماة، ثم كان مسؤولًا عن مكتب الأدباء والفنانين بالحركة اليسارية المصرية المعروفة برحدتو)، وأحد أعضاء قيادة اللجنة الوطنية للطلبة والعمال، أسَّس دار الغد، كما أسَّس سلسلة (قافلة الغد) وسُحن أكثر من مرة لمواقفه الشيوعية. مات في شهر المحرم، شباط (فبراير) بالقاهرة. من شعره:

اعصفي يا ريح إني ورقه

في انتفاضٍ وارتعاش مستمرٌ اعصفي ما شئت إني أشتهي

هذه الرعشة حتى أستقر قدمت في أدبه رسالة ماجستير عنوانها: كمال عبدالحليم شاعرًا/ عبدالحميد محمد بدران (جامعة الأزهر بالمنصورة، ٤٢٣هـ).

ومن دواوينه المطبوعة: إصرار الزحف المقدس، هذه أرضي أنا.

وله ست مجموعات شعرية مخطوطة.

ومما ترجم من كتب: مشاكل الأدب والفن لما تسي تونج، لينين/ مايكوفسكي<sup>(١)</sup>.

محمد بن كمال القاضي (۲۰۰۰ - ۱۶۳۶ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۳م)

ضابط إعلامي أديب.

(٣) وترجمته منه ديوانه (إصرار)، وكلام لا يغني في الأهرام ع ٤٢٨١ (٤٢٥/١/١١) معجم البابطين لشعراء الم. ة



من مصر. ضابط شرطة برتبة لواء. حاز شهادة الماجستير من قسم العلاقات العامة والإعلام بجامعة القاهرة عام ٢٠١١ه، والدكتوراه من قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الزقازيق، ثم كان أستاذ العلاقات العامة والإعلام بجامعة حلوان، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، واهتم بالأدب فكتب قصصاً. وكان ناقماً على جماعة الإخوان المسلمين وحماس. توفي يوم الأحد 1 ذي القعدة، ٢٢ سبتمبر.

رسالته في الماجستير: وسائل وأساليب الاتصال في الدعاية الانتخابية في مصر: دراسة تطبيقية لانتخابات الفصل التشريعي الثالث لمجلس الشعب المصري (طبعت). وفي الدكتوراه: الدعاية الانتخابية في ظلّ النظام الانتخابي المصري (طبعت).

ومن كتبه المطبوعة أيضاً: التشريعات الإعلامية، الأوضاع المقلوبة: مجموعة قصص، شرح قانون انتخاب مجلس الشعب.

وترك من المخطوط: العلاقات العامة وتكنولوجيا الاتصال، فنُّ التحرير الإعلامي أو فنُّ الكتابة الإعلامية.

محمد كمال محمد بديوي (۰۰۰ - ۱٤٣٧ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد كمال هاشم (١٣٥٥ - ١٤٢٠ه = ١٩٣٦ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد كمال الدين جعيِّط (١٣٤٠ - ١٣٣٤ه = ١٩٢٢ - ٢٠١٢م) مفتي تونس. والده (محمد العزيز).



درَس في جامع الزيتونة وأخذ عن شيوخها، ثم درَّس فيها، وكان ممن استعان بمم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لجعل التعليم الزيتوني الشرعى موحدًا ممتدًا، وقد حضر مؤتمرات وندوات واجتماعات دورات مجمع الفقه الإسلامي، عضو مجلس النواب. عيِّن مفتيًا عام ١٤١٩هـ (١٩٩٨م)، واستقال لأسباب صحية عام ٢٩١٩ه (٢٠٠٨). بعد تقاعده من الكلية الزيتونية احتير خبيرًا في جامعة الدولة العربية للعمل في مشروع توحيد التشريعات العربية وحاصة قوانين الأسرة، وأصدر بحوتًا وفتاوى عديدة. وكان شيخًا متصوفًا مالكيًا. ولما رأى تشتت المسلمين والدعاة والمفكرين أطلق دعوة لضرورة أن يتفق علماء تونس في هذا العصر على ما جمع أسلافهم طوال قرون من المرجعية الزيتونية في العقيدة والفقه والتربية، وأعلن ذلك في وثيقة سمّاها (ميثاق علماء تونس). تبرَّع قبيل وفاته بمكتبته لدار الكتب الوطنية. توفي يوم السبت ٩ صفر، ۲۲ دیسمبر.

من تآليفه: الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية (١).

محمد كمال الدين بن محمد علي السنانيري (١٣٣٧ – ١٩٨١ – ١٩٨١ – ١٩٨١) داعية مجاهد صابر شهيد.



من دعاة مصر ومجاهديها. حصل على الثانوية العامة، والتحق بوزارة الصحة في قسم مكافحة الملاريا، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية عمل في ميناء (أبو سلطان) شبه الحربي، الذي كانت تنزل فيه معدات جيوش الحلفاء وتمويناتهم. وفي عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) تظاهر الشعب وتحركوا نحو قصر عابدين مطالبين بالحريات، التي كبتها جمال عبدالناصر وجماعته، وكانوا مئات الألوف، تحت قيادة الأستاذ عبدالقادر عودة، وكان للمترجم له دور كبير في تنظيمها وقيادتها، فحكمت عليه المحكمة بالسجن، الذي أمضى فيه كامل الحكم، عشرين عامًا، حيث أُفرج عنه في عام ۱۳۹۳هـ (۱۹۷۳م). أصيبت أذنه بأذى من شدة التعذيب، فنُقل إلى مستشفى القصر العيني، وكان يحمد الله بعد خروجه من السحن، لأنه صار يسمع بأذنه المصابة أفضل مما يسمع بأذنه السليمة! ومن شدة التعذيب الذي لاقاه في السجن، أصيب شقيق لزوجته السابقة بالذهول، من فظائع التعذيب التي رآها، حتى جنَّ ونُقل إلى مستشفى الأمراض العصبية! وفي فترة سجنه عقد قرانة على شقيقة الشهيد سيد قطب «أمينة» وتزوج بها بعد خروجه من السجن في عام ١٣٥٣ه، ولم يرزق

منها بأطفال. ولم يكن يميل إلى الاستقرار في مكان واحد، وكان حبه لدعوته يجعله كثير التنقل والأسفار، ولهذا لم يقتن شقة وأثاث بيت، يقيم أحيانًا عند شقيقته الكبرى الأرملة. ويميل إلى البساطة، ويطلق لحيته، ويحبُّ البسطاء من الناس، يعظهم ويجمعهم حول عقيدتهم نقية من البدع والشوائب. وكانت والدته وشقيقته الكبرى تواظبان على حضور جلسات محاكمته. وفي الجلسة الأولى لم تتعرف عليه والدته، لما أصابه من التعذيب، وكان قد نحف جسمه حتى باتت ثيابه فضفاضة عليه، وحلقوا شعر رأسه، وكسروا فكه حتى تغير كلامه، وبقيت والدته في تلك الجلسة مصرة على أن هذا ليس ابنها. وكان زاهدًا في الحياة، يقوم الليل، ويصوم الأيام الطويلة .. وعاش في السجون لا يلبس إلا الثياب الخشنة، وحتى الثياب الداخلية التي كان لكل سجين حق شرائها من مقصف السجن يرفضها، ليعيش متجردًا من كل ما يعتبره ضابط السحن منة توهب للسحين ترغيبًا، أو يحرم منها ترهيبًا. ورجل هذه حياته، وهذا زهده، لم يكن غريبًا أن يأبي ما يطلبه منه ضباط السجن وضباط المباحث-طوال مدة سجنه - من تأييده نظام حكم عبدالناصر. ولم يسكت على تنازلات السادات المهينة، وكان يقول لجلاديه بعد أن قبضوا عليه مرة أخرى: «إن السادات قد فتح قبره بيديه بتوقيعه معاهدة الذل (كامب ديفيد) التي تفضى بتسليم رقاب الشعب المصري المسلم لإسرائيل وأمريكا، وبافترائه على الإسلام ودعاته». وانتقل إلى ميدان الجهاد في أفغانستان، الذي أعطاه جهده وطاقته، وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه ورفده، وإصلاح ذات البين بين قادته الذين أحبوه جميعًا. وكانت له جولات في البلاد العربية والإسلامية. وبعد عودته من أفغانستان إلى بلده، اعتُقل، وصبَّ عليه

 <sup>(</sup>١) موقع الإسلام حقائق وأعلام ومعالم ٢٠٠٩/٥/٨، موقع المكتبة الشاملة، ملتقى أهل الحديث ٢٠١٢/١٢/٢٢م، موقع الجمعية التونسية للعلوم الشرعية (إثر وفاته).

العذاب لمعرفة دوره في الجهاد، ودور من معه، ولكن استعصى عليهم ذلك، فظلوا يعذبونه حتى لفظ أنفاسه الأحيرة، ولقي ربه شهيدًا، في ١١ صفر، ٨ كانون الأول (ديسمبر).

وإذا كان رثاء الزوجات لأزواجهن نادرًا في الشعر، فقد رثته زوجته أمينة قطب في أكثر من قصيدة، وكان لها قصيدة حزينة مؤثرة في ذكرى كل سنة بعد استشهاده، وعلى مدى سنوات طويلة رأيت ذلك في مجلة المجتمع الكويتية. وكان أول تلك القصائد بعد استشهاده:

ما عدت انتظر الرجوع ولا مواعيد المساءٌ ما عدتُ أحفل بالقطار يعود موفور الرجاء ما عاد كلب الحي يزعجني بصوت أو عواء وأخاف أن يلقاك مهتاجًا يزمجز في غباء ما عدثُ أنتظر الجيء أو الحديث ولا اللقاء ما عدتُ أرقب وقع خطوك مقبلًا بعد انتهاء

وأضيء نور السلم المشتاق يسعد بارتقاء ما عدت أهرع حين تقبل باسمًا رغم العناء ويضيء بيتي بالتحيات المشعة بالبهاء ونعيد تعداد الدقائق كيف وافانا المساء؟ وينام حفني مطمئنًا لا يؤرّقه بلاء ما عاد يطرق مسمعى في الصبح صوتك

في دعاء ما عاد يرهف مسمعي صوت المؤذن في ننا

وإذا بفجري في غيابك يستحيل إلى بكاء ما عاد قلبي يستجيب لأمنيات أو رجاء ما عادت الأيام تشرق أو توسوس بالهناء فقد انطوت في وهدة لرحيل عطف واحتواء وركتني أهوي مع الأيام في صمت الشقاء وأسائل الدنيا: ألا من سامع مني نداء؟ أتراه ذاك الشوق للجنات أو حبَّ السماء؟ أتراه ذاك الوعد عند الله؟ هل حان الوفاء؟ فمضيت كالمشتاق كالولهان حبًا للنداء؟ وهل التقيت هناك بالأحباب؟ ما لونُ

اللقاء؟

في حضرة الديان في الفردوس في فيض العطاء؟

أبدار حقّ قد تحمَّعتم بأمن واحتماء؟ إن كان ذاك فمرحبًا بالموت مرحى بالدماء ولسوف ألقاكم هناك وتختفي دار الشقاء ولسوف ألقاكم أجل. وعدِّ يصدقه الوفاء ونثاب أيامًا قضيناها دموعًا وابتلاء وسنحتمي بالخلد لا نخشى فراقًا أو فناء(١).



محمد كنيعو = محمد أحمد كنيعو

محمد كمال الدين محمد القلش (١٣٥٠ - ١٤٢٤ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٣م) كاتب صحفى أديب.

من مصر. بدأ حياته الصحفية أوائل عام ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م)، عمل في العديد من المحلات، والتحق بجريدة الجمهورية، وشارك في تأسيس جريدة «العالم اليوم»، كما شارك في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر عام ١٣٧٦هـ (١٥٩م). توفي يوم الاثنين (٢١) شوال، (١٥) ديسمبر (كانون الأول).

من كتبه: صدمة طائر غريب، الرجل المراهق (قصص)، حوار الدجاجة الذكية (للأطفال)، إنسان السد العالي (مع صنع الله إبراهيم ورؤوف سعد)، أربعون عامًا على العدوان: بورسعيد أيام المقاومة(٢).

محمد كوبلاي بن أحمد أورخان البكري (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م)

شيخ مشايخ الطريقة البكرية.



من مصر. حفيد السلطان عبدالحميد الثاني، نجل الأميرة عديلة عثمان أوغلو. توفي يوم السبت ١٢ ذي الحجة، ٢٢ كانون الثاني (يناير).

**محمد الكوندلوي** (۱۳۱۰ - ۱۶۰۰ه = ۱۸۹۷ - ۱۹۸۵م؟) محدِّث.

من الهند. من العلماء الذين كانوا يُشار إليهم بالبنان، في علمه وفضله وزهده وتقواه، وخاصة في الدعوة إلى الاعتصام (۱) المجتمع ع ٥٥١ (٢٠/١/٢٠) ها بقلم أنيه المقدم المتقاعد محمد سعد . وع ٥٥١ (٢٠/١/٢٠) ها، وع ٥٦٥ (٢٠/١/١٠) ها، وع ٥٦٥ (١٨/١ تالعالم الإسلامي ع ١٣٨٥ (١٤٠٥/١/١) ها) بقلم عبدالله العقيل، من أعلام اللحوة والحركة الإسلامية المعاصرة ص ٩١، شهداء اللحوة الإسلامية م١٣١ . وقرأت في كتاب أن جريدة . رسمية أو شبه رسمية . أعلنت حينقذ أنه مات في السجن نتيجة (اسفكسيا الحنق)!!

(۲) الأهرام ع ٤٢٧٤٣ (٢٢/١٠/٢٢هـ)، مع إضافات.

بالكتاب والسنة، درَّس صحيح البخاري ما يقارب سبعين سنة! وانتدب للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(١).

محمد الكوني بالحاج (١٣٧٤ - ١٤٣٠ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد لبيب السرسي (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۱ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد لبيب شقير = لبيب شقير

محمد لبيب محمد ندا (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد لطف فايع (۱۳۲۱ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد لطفي بن حسن أحمد (۲۰۱۳ - ۳۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد لطفي بن محمد سعید صقال (۱۹۲۰ – ۱۹۸۶ م) مدرِّس أديب.

من مواليد حلب، حصل على إجازة في علم النفس، درَّس اللغة العربية في ثانويات حلب، ونشر مقالات في مجلة «المعلم العربي». وأصدر سلسلة (مكتبة الأطفال المصورة) واعتبرها بعضهم مجلة (واختلفوا في أعدادها التي صدرت بين ٣٥ و ٤٩ عددًا).

كما صدر له: ديوان علقمة الفحل (تحقيق بمشاركة زوجته درية الخطيب)، تسهيل الإملاء (مع عمر يحيى ومحمد أسعد طلس)، كيف تحصل على حافظة سريعة قوية مسعفة، إصلاح تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية، تتمة ديوان الصنوبري (تحقيق مع درية الخطيب)(٢).



محمد لطفي بن محمد سعيد صقال أصدر مجلة (مكتبة الأطفال المصورة)

محمد لطفي بن محمد الفيومي (١٣٢٥ - ١٤١١ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٠م) فقيه حنفي مشارك.

قدم جده من الفيوم بمصر، وولد هو بدمشق، تردَّد على حلقات الشيخ عبدالرحمن البرهاني، ثم لازم الشيخ أبا الخير الميداني بلا انقطاع، وقرأ عليه أنواع العلوم. عُيِّن إمامًا وخطيبًا في جامع سيدي هشام بسوق مدحت باشا، واستمرَّ فيه حتى وفاته. درَّس بالمدرسة الكاملية في البزورية اللغة العربية والفقه الحنفي، فلما افتتحت الكلية الشرعية درَّس فيها أيضًا. وشارك في أعمال رابطة العلماء التي كان يرأسها فيها. كان وفيًا لشيخه، يذكره بخير، ويورد فيها. كان وفيًا لشيخه، يذكره بخير، ويورد قصصه حتى آخر عمره. توفي في شهر قصصه حتى آخر عمره. توفي في شهر جمادى الأولى.

لم يترك من المؤلفات سوى رسائل ومذكرات الفها لطلاب الكلية الشرعية في المواد التي

درَّسها، كما شارك في تأليف عدد من الكتب الشرعية (٢).

#### محمد لطيف (١٣٢٧ - ١٤١٠ه = ١٩٠٩ - ١٩٩٠م) عميد المعلقين الإذاعيين الرياضيين العرب.



ولد في قرية الزيتون بمحافظة بني سويف، تعلم في المدرسة الخديوية بالقاهرة، وحصل على الشهادة العليا لتدريب كرة القدم من الاتحاد الإنحليزي، وعمل مفتشًا للتربية البدنية. لعب كرة القدم في فريق نادي الزمالك، وفي المنتخب العسكري، وفي المنتخب القومي المصري، وكان واحدًا من الفريق الذي شارك في نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام ١٩٣٤م. ومارس التحكيم بعد اعتزاله، حتى وصل إلى مرتبة حكم دولی، وأدار ثلاث مباریات دولیة، ودرّب نادي الزمالك، وكان عضو مجلس الإدارة فيه، واتحه بعدها إلى التعليق الرياضي في الإذاعة منذ عام ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م)، وفي التلفزيون، فكان ثابي مصري وعربي يتجه هذه الوجهة، التي لم يتركها حتى قبيل وفاته بقليل. كما عمل مراقبًا للبرامج الرياضية بالتلفزيون، فمستشارًا لها. ومات في شهر

 <sup>(</sup>١) السير الحثيث في الاتصال بثلاثيات أمير المؤمنين في الحديث ص٩٨.

 <sup>(</sup>۲) معجم أدباء حلب ص٢٤٤، معجم المؤلفين السوريين
 ص٣٠٣، موسوعة أعلام سورية ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري / ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) عمالقة من صعيد مصر ص ١٥٩، الفيصل ع ١٦٠ ( (شوال ١٤١٠هـ) ص١٢٢٠.

#### محمد لفتح (۱۳۲۹ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

## محمد لقمان الأعظمي الندوي (٠٠٠ - ١٤٢١هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠١م)

أستاذ، مهتم بالحديث وعلومه.

من الهند. أحد أبناء ندوة العلماء بلكهنؤ من برزوا في ميدان العلم والأدب والدين، وأسهموا في شؤون العلم والدعوة. بعد تخرجه من الندوة سافر إلى جامعة الأزهر وأحرز فيها شهادتي الماجستير والدكتوراه، درّس في جامعة السنوسي بليبيا، وتعيّن في السعودية مدرسًا ورئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية إعداد المعلمين في مدينة عائل. وكانت له علاقة طيبة مع العلامة أبي الحسن الندوي وأساتذته جميعًا، معتزًا بندوة العلماء. ولم يرزق أولادًا. أجريت له عملية في القلب بالرياض ولم تنجح، وظلً بعدها مدة أربعة أشهر في حالة إغماء، حتى وافاه الأجل ليلة ١٢ شوال، ٧ كانون الثاني (يناير).

من مصنفاته التي وقفت عليها: دراسات في الحديث النبوي، دراسات تربوية في الأحاديث النبوية (وهي أربعون حديثًا)، محتمع المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (وهو رسالته في الدكتوراه)(١).



#### محمد بن لكبير (١٣٣٠ - ١٤٢١ه = ١٩١١ - ٢٠٠٠م) عالم.



هو محمد بن لكبير بن محمد بن عبدالله بن لكبير.

ولد في قرية لغمارة غرب مدينة أدراء بالجزائر، حفظ القرآن الكريم، وأخذ مبادئ الفقه والدين على عمّه، وحفظ متون الفقه والعقيدة والنحو وغيرها في سنّ مبكرة، وفي تمنطيط تفقه على الشيخ أحمد ديدي، واتصل خلالها بالكثير من العلماء والقضاة في المنطقة، وأخذ أوراد الطريقة الكزازية من شيخها بوفلجة، وجالس علماء في المغرب. وقد اشتغل من بعد بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس الفقه والتوحيد، وأسَّس مدرسة بتيميمون، كما أسَّس (المدرسة القرآنية) عام ۱۳۲۹ه بطلب من سکان أدرار، وتولى الخطابة والتدريس بالمسجد الكبير، وحرص على توسيعها سنة بعد أخرى، مع التكفل بنفقة الطلبة، وأقيم فيها المعهد الإسلامي. وذكر أنه كان بعيدًا عن الابتداع والشطحات والتواكل. وتخرَّج عليه مئات الطلبة، ومُنح الدكتوراه الفخرية من جامعة وهران، ووسام الاستحقاق من رئيس الجزائر. وكانت وفاته صبيحة يوم الجمعة ١٦ جمادي الآخرة، ١٥ سبتمبر (٢).

#### الحره وصنه صراه بإجباع فرود لا

د امن درد عداميتر الاحب (ه والاخ سي الحبد العجم الاجل حامل كلاب (ه غروجك المركة حامل كلاب (ه غروجك المركة وكد حبيل كم والمركة ومداكم وكد حبيل كم التبع عديكم ورحتاته ويركات فعرالعولاه ويركة ولا التبع عديكم ورحتاته ويركات فعرالعولاه ويركي الترويق حاكم المرسد ويلاعلن اليكران كنا كم وصف المرسد ويلا المنه المنه المحتال المراكة المركة ولا إلى المركة ورحب المراكة وكن مناكم المرحة ولا إلى المراكة والمراكة والمركة والمر

رسالة بخط سيدي محمد بن لكبير



زاوية سيدي محمد بن لكبير في أدرار

محمد الليثي (١٣٣٩ - ١٤٢١هـ؟ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٠م)



أحد أبرز قدامى الصحفيين في جريدة الأهرام، ترك «أخبار اليوم» بعد أن عمل كما (١٣) عامًا لينضم إلى «الأهرام» مندوبًا لوزارة الإسكان، وكان أول صحفي دخل مدينة بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م) ليغطي أحداث المقاومة الشعبية، كما غطًى ثورة العراق من هناك وحصل على أول حديث

 (۲) منتليات البهجة ۱۱/۲۷ / ۲۰۰۹م. وصورته وخطه من ألبوم صور شباب نومناس. (۱) البعث الإسلامي ع ٤ (٢٦١هـ) ص١٠١، الداعي ع ٣ (١٤٢٢هـ) ص٤٠.

من عبدالكريم قاسم، وأحداثًا أخرى عديدة في العالم العربي، وعمل في بعض المراحل مستشارًا صحفيًا لوزير الإسكان(١).

#### محمد الليثي النمر = محمد إسماعيل الليثى النمر

#### محمد ماجد بن محمد عتر ( ٠٠٠ - ٧٢٤ ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٢م) أديب وكاتب إسلامي.

من مدينة حلب. درس في الثانوية الصناعية فكان الأول فيها، ونال معها الثانوية العامة، وتخرَّج في جامعة دمشق بإجازتين في الآداب والشريعة، خطب في جامع القصر بحلب، درس العربية وطالع، وجمع إلى ثروته اللغوية ثقافة شرعية، فكان اهتمامه بالقرآن والسنة والشريعة عامة، وكتب قصصًا ومسرحيات وملاحم بطولة، توفي يوم الجمعة ١١ ذي القعدة، الأول من كانون الأول. وله مقالات، منها في مجلة الرابطة الإسلامية.

ومن عناوين كتبه: المفصل في الفقه الحنفي: الأموال والمعاملات المالية وفق مقتضيات العصر ومعطيات سائر المذاهب، أصول الإنشاء والتعبير، الرجل الذي يسير على حدود الأشياء، شذرات من كتب مفقودة في التاريخ، التأسيس في القواعد والإعراب من الصفر حتى الاختصاص(٢).



(١) الأهرام ع ١٨٨٤ (١٩/٥/١٤١ه). (٢) موقع دار الفكر بدمشق (١/١/١٥) ه). وهو أخو نور الدين، وحسن ضياء الدين عتر.

#### محمد ماضور الحفيد (1771 - .. 31 = 7. 91 - . 1915) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد الماعزي (2771 - 77214? = 0191 - 0...74)محرر صحفى أديب.

من ليبيا. أصدر صحيفتي «الأخبار» و «البلد» عام ۱۳٦۷ه (۱۹٤٧م)، وأصدر صحيفة «المرصاد» سنة ١٣٧٠هـ، وكتب في صحف عديدة.

#### محمد الماغوط = محمد بن أحمد الماغوط

محمد الماكري (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن مال الله الخالدي (0171 - 37312 = 0781 - 7. . 74) عالم سلفي مصنِّف.



وكتب باسم «عبدالمنعم السامرائي». ولد في مدينة المحرق بالبحرين، أصله من قبيلة بني خالد في نجد، هاجر أجداده إلى البحرين منذ زمن بعيد واستقروا فيها. تخرج من مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وابتعث إلى الأزهر لتكملة دراسته؛ لأنه كان من العشرين الأوائل، ولكن ظروفه لم تسمح

بسفره، بعد أن توفي والده قبل السفر بعدة أيام. عمل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ثم أصبح خطيبًا لمسجد (الخير) في مدينة حمد، ثم خطيبًا لجامع (فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى عنها)، ثم كان مأذونًا شرعيًا رغم صغر سنه، وقد كان في العشرينات من عمره عندما أصبح خطيبًا. كان ذا شخصية قوية، شديد الذكاء، قويَّ الحفظ، فصيح اللسان، عفيفًا، سخيًا، رقيق القلب، يحب المزاح والتلطف في الكلام. ألف أول كتاب له وهو في العشرين من عمره، وقد قرأ كثيرًا، وتأثر بعلم ابن خاله الشيخ عبدالله السبت في الكويت، وكذلك بأهل السلف في السعودية، وكان أول شخص ينشط لنشر السلفية في البحرين، وأنشأ مع الشيخ خالد آل خليفة أول مكتبة سلفية أثرية في البحرين (مكتبة ابن تيمية). كما تأثر بمؤلفات إحسان إلهى الذي كان يكتب عن عقيدة الشيعة وبدعهم وضلالهم، وكان مدافعًا جريئًا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنافحًا عن التوحيد والتفاسير السليمة للتاريخ، والدفاع عن الصحابة وأمهات المؤمنين رضى الله عنهن. وكانت له محاضرات في المعاهد والجامعات في كثير من الدول الإسلامية. وقد تعرض في حياته لكثير من المحن والمؤامرات والدسائس من قبل الشيعة، حتى اتهم بعدة تهم، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وبعد محاولات كثيرة من قبل المشايخ وأهل العلم أفرج عنه بعد خمس سنوات بواسطة أمير البحرين عيسى بن سلمان. وتعرض في السجن لأمراض عديدة، وصادروا ممتلكاته، وفُصل من العمل، وعمل بصمت في البيت. وكانت له مكتبة فريدة، فيها كتب كثيرة متنوعة، والكثير من المخطوطات، وقد جعلها وقفًا في السعودية. قدمت فيه رسالة ماجستير بعنوان: جهود

الشيخ محمد مال الله في الردِّ على الرافضة/ بقلم عزيزة علي الأشول. - مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٢٧هـ.

وله مصنّفات كثيرة، منها: موقف الخميني من أهل السنة، مفتريات الشيعة على عائشة رضى الله عنها والدفاع عنها، الشيعة وصكوك الغفران، احتفال الشيعة بمقتل عمر رضى الله عنه، الإمامة في ضوء الكتاب والسنة (٢ج)، أبوبكر الصديق رضى الله عنه لابن تيمية (تحقيق)، الخميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء، شبهات حول الصحابة والردُّ عليها، عمر بن الخطاب رضى الله عنه لابن تيمية (جمع وتعليق)، فارس الإسلام أبو سليمان خالد بن الوليد لابن تيمية (جمع وتعليق)، أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لابن تيمية (جمع وتعليق)، نقد ولاية الفقيه، ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لابن تيمية (جمع وتعليق)، أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان لابن تيمية (جمع وتعليق). وكتب أحرى له ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين). وقد صدر «مجموع مؤلفات الشيخ مال الله في الرد على الشيعة الإمامية» في ٩ أجزاء<sup>(١)</sup>.



محمد المالقي = محمد الهادي المالقي

(١) موقع (السلفيون) جمادى الأولى ١٤٢٩هـ، موقع شمس البحرين المشرقة.

محمد المأمون بن حسن الهضيبي (١٣٤٠ - ٢٠٠٤م) عالم داعية مستشار، المرشد العام السادس للإخوان المسلمين.



ولد في محافظة سوهاج بصعيد مصر، وتنقلت أسرته في أماكن متعددة بمصر، حيث كان والده المستشار حسن الهضيبي رحمه الله، المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، يعمل قاضيًا بوزارة العدل المصرية، في المدة من ٣٧١هـ حتى وفاته في عام ١٣٩٣ه. تخرج في كلية الحقوق بجامعة الملك فؤاد الأول، وصدر القرار بتعيينه وكيلًا للنيابة، ثم تدرج في الوظائف القضائية إلى أن صار رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وهي آخر عهده بالعمل الحكومي. ابتُلي بالسجن والاعتقال في عهد عبدالناصر عام ١٣٨٥ه، وتنقل بين السجن الحربي وطرة آنذاك، وأفرج عنه في عهد الرئيس السادات عام ١٣٩١ه، ثم صدر حكم قضائى بعودته للعمل بالسلك القضائي. بعد ذلك عمل في السعودية وظلَّ بما مدة، عاد بعدها ليتفرغ للدعوة، ثم رشحته الجماعة مع مجموعة من إخوانه لانتخابات مجلس الشعب، ففاز منهم (٣٦) عضوًا في الدورة البرلمانية عام ١٤٠٧هـ، وكان حينها هو المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان في البرلمان. كما تم اختياره نائبًا للمرشد العام والمتحدث الرسمي لجماعة الإحوان المسلمين.وفي مساء يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان ١٤٢٣هـ الموافق ٢٧ من نوفمبر

٢٠٠٢م تم اختياره مرشدًا عامًا للإخوان المسلمين، خلفًا للأستاذ مصطفى مشهور رحمه الله، ليصبح المرشد السادس. واعتبر من الرعيل الأول الذين اضطلعوا بمسؤولية الدعوة في وقت مبكر، وحملوا على عاتقهم تكاليفها وأعباءها، واستمرَّ على ذلك رغم كبر السن والمعاناة الطويلة في السجون، وكان داعية كبيرًا، وقانونيًا ضليعًا، وفقيهًا سياسيًا، رُزق الفهم وحسن التقدير للمواقف والظروف والتعامل معها بالحكمة والتبصر، مع رجاحة العقل، وحسن التدبير، والموازنة الشرعية في النظر في واقع الأحداث ومجريات الأمور، مع الصلابة في المواقف والتمسك بالثوابت، وعدم التفريط فيما يمسُّ العقيدة أو الأصول المحكمة. كما عُرف برحابة الصدر في الأخذ بكلِّ ما جدٌّ من الوسائل لتحقيق أهداف الدعوة الإسلامية، والتعامل مع طموحات الدعاة لتطوير وسائل الدعوة الإسلامية المعاصرة. ورغم قصر المدة التي تولَّى فيها مسؤولية الجماعة مرشدًا عامًا للإخوان المسلمين (١٤ شهرًا) خلفًا للمرشد السابق مصطفى مشهور، إلا أنه وفق إلى جمع القلوب ورصِّ الصفوف والانطلاق بالدعوة في سائر الميادين ومختلف المحالات، وكان لتوجهاته وتحركاته ومقالاته في «رسالة الإخوان» وغيرها، خير زاد للإخوان المسلمين في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي. توفي ليلة الجمعة ١٥ ذي القعدة، ٨ كانون الثابى يناير، وشيعته جموع غفيرة بلغت عشرات الألوف، وشارك في التشييع أعلام من العالم ووفود من أحزاب وجمعيات ومنظمات ونواب ووزراء... ومما رُثي به: قُدت وجه السفين واليمُّ عاتٍ وعُرامُ الأمواج فيه يُعادُ

وسجونُ الطغاة ما أوهنت قوة روحٍ لها الفداءُ وسادُ

إنما الفتحُ قادمٌ لأولي الصبرِ وصدقُ الرؤى

له ميلادُ



محمد المأمون الهضيبي.. المرشد السادس لجماعة الإخوان المسلمين

وله مؤلفات، فقد شارك أباه في وضع كتاب: دعاة لا قضاة، وله أيضًا: السياسة في الإسلام.

إضافة إلى مقالات كثيرة له وخطب ولقاءات (١).

محمد مأمون السعيد (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد المأمون بن سيد الشناوي (۱۳۳۳ - ۱۶۱۵ه؟ = ۱۹۱۴ - ۱۹۹۴م) شاعر غنائي، محرر صحفي. عرف مأمون الشناوي.



ولد في الإسكندرية، ونشأ في أسرة ذات

(۱) المجتمع ع ۱۹۸۰ (۲۰ ذو القعدة) ص٣٤، والعدد التالي له، و ع ۱۸۲۷ (۲۰۰۹/۱/۳۱)، البعث الإسلامي (محرم – صفر، ۱۶۲۵هـ) ص٩٦، الرسالة (مصر)، ع ١٠ (ذو الحجة – صفر، ۱۶۲۵هـ) ص١٢٠، رجال لهم آثار ص٢٤٥.

علم وحسب، فوالده كان رئيسًا للمحكمة العليا الشرعية، وعمه الشيخ مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهر، وشقيقه الشاعر كامل الشناوي أحد أبرز الشعراء الرومانسيين. نال إجازة من كلية التجارة بجامعة فؤاد الأول. بدأ نشر نتاجه الشعري عبر جماعة «أبوللو»، واتجه للعمل في الصحافة عبر مجلة «روز اليوسف»، حتى تركها عام ١٣٥٨هـ (١٩٣٩م)، ثم عمل مساعدًا لسكرتير التحرير ومشرفًا على الصفحة الفنية بمجلة «آخر ساعة»، وكان أحد الذين شاركوا الأخوين أمين في تأسيس «أخبار اليوم»، ثم حرر في جريدة «الجمهورية» بابًا ثابتًا بعنوان «جراح القلوب». وأسَّس مجلة «كلمة ونصّ». كما أسهم في تأسيس جمعية المؤلفين والملحنين، ونقابة الصحفيين. واشتهر بلقب «مديونير» لدرجة أنه لم يكن يذكر الأشخاص الذين اقترض منهم. دافع عن حقّ المؤلف. وكان عضوًا في اللجنة الثلاثية التي تعقد يوم الأربعاء من كلِّ أسبوع برئاسة مصطفى أمين لاقتراح ومناقشة فكرة كاريكاتير الأسبوع لأحبار اليوم. وفقد بصره. حاصل على جائزة الدولة التقديرية، وجائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية، وتوفي يوم ١٨ محرم، ٢٦ يونيو بالقاهرة له أكثر من خمسمائة قصيدة غناها مطربون (۲).

محمد ماهر علیش (۰۰۰ - قبل ۱٤۲۰هـ = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۰م) أستاذ إداري.

من مصر. حاصل على الدكتوراه في العلاقات الإنسانية من أمريكا، أستاذ إدارة (٢) أهل الفن ص ٢١٥، أعلام مصر في القرن العشرين

(۲) أهل الفن ص ۲۱۰، أعلام مصر في القرن العشرين ص ۳۹۰، أخبار اليوم ۲۱۳ ۱۵۸ ۱۵۱ه، الفيصل ع ۲۱۳ (ربيع الأول ۲۱۵ه) ص ۱۶۰، آفاق الثقافة والتراث س۲ ع ۲ (ربيع الآخر ۲۵۱ ۱۵۹ه)، معجم البابطين لشعراء العربية.

الأعمال في كلية التجارة بجامعة عين شمس. من كتبه: إدارة المخازن الحديثة: دراسات في إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، الاتصالات: دراسة تحليلية، أصول التنظيم والإدارة في المشروعات الحديثة، رياضيات التجارة والمال، العلاقات الإنسانية في الصناعة، أعمال السكرتارية، دراسات في إدارة المشروعات التجارية، التنظيم الإداري والمالي للخدمات الاجتماعية للعمال، والمالي للخدمات الاجتماعية للعمال، مسؤولية الإدارة في المشروع الحديث، الجداول المالية: فائدة مركبة - دفعات مساوية - لوغاريتمات - تأمين على الحياة، شؤون العاملين (مع آخرين)، التخزين ومشاكله. وكتب أخرى له في التخزين ومشاكله. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين).

محمد المبارك = محمد عبدالقادر المبارك

محمد مبارك = محمد مهدي مبارك

محمد مبارك الصوري (۱۳۲۷ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۰۳م) كاتب وناقد مسرحي.



ولد في الكويت. حاز الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة عين شمس. أستاذ النقد والدراسات الأدبية واللغة العربية في المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية. مارس الكتابة الصحفية في النقد الفني نحو ربع قرن، رئيس القسم الثقافي بمجلة صوت الخليج، ومجلة القسم الثقافي بمجلة صوت الخليج، ومجلة

الرائد، وجريدة الفجر الجديد، كتب العديد من النصوص المسرحية، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية. توفي يوم الخميس ٢١ ربيع الأول، ٢٢ أيار (مايو).

من مؤلفاته: الفنون الأدبية في الكويت: دراسات نقدية، اغتصاب عنبر (مسرحية)، الأدب المسرحي في الكويت (أصله دكتوراه)، مسرح الطفل وأثره في تكوين القيم والاتجاهات، المسرح الاجتماعي ذو الدعوة السياسية عند نعمان عاشور، قضايا الأسرة المصرية في مسرحيات نعمان عاشور (رسالته في الماجستير)، الكويت والتنمية (مع آخرين)، في فن المحادثة والإلقاء. وذكرت نصوص مسرحية له في والإلقاء. وذكرت نصوص مسرحية له في رتكملة معجم المؤلفين)(١).

#### محمد المبارك عبدالله (۱۳۲۲ - ۱۶۱۰ = ۱۹۰۰ - ۱۹۲۲م) تربوي ريادي، باحث أكاديمي إسلامي.



ولد بأم درمان في السودان، نشأ في أسرة ثرية محبة للعلم. حصل على الدكتوراه من شعبة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر عام ١٣٥٠ه في موضوع «الجبر والاختيار». وهناك عمل إمامًا بمسجد البطوط في فارسكو، ودرَّس إحدى عشرة سنة في الأزهر، وبعد عشرين عامًا عاد ليصبح شيخ العلماء بالمعهد العلمي في أم درمان،

(۱) السياسة (الكويت) ١٤٢٤/٣/٢٥هـ، المسرح دوت كم ٢٠٠٣/٥/٢٥.

وصار من بعد مديرًا لجامعة أم درمان، وأسهم في تطوير هذه الجامعة بجهود مستمرة، وصار له تلامذة بارزون، منهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ عطية صقر... وآخرون، ومن زملائه الذين كان على اتصال دائم بهم الشيخ محذوب مدثر الحجازي. توفي بأم درمان يوم الجمعة مدار (مارس).

له العديد من الآثار العلمية، مثل: مع التعليم الديني في السودان (٣ مج)، أركان وبناء الإسلام، مقدمة التفسير، الشباب والتربية الإسلامية، رسالة في الخمر والميسر، التصوف والإصلاح الاجتماعي، تفسير جزء عمّ، آراء وأفكار في الفلسفة، الناقد الحديث في علوم الحديث، كتاب في المنطق,(٢).

#### **محمد بن مبخوت** (۱۳۷۱ – ۱۶۳۲ه = ۱۹۰۱ – ۲۰۱۱م) کاتب صحفی.

عُرِف باسم «حميد سكيف».



من مدينة بوسعدة في ولاية وهران بالجزائر، تتلمذ في المسرح على الكاتب العلماني المعروف كاتب ياسين، فقد عينه اليمني في الحرب، بدأ بالعمل الصحفي في يومية «لاريبو بليك» بوهران، وانتقل إلى محلة «الثورة الإفريقية»، والديوان الوطني للصناعة السينمائية، ثم إلى وكالة الأنباء الجزائرية لمدة ١٥ عاماً، وأنشأ مجلة (آفاق) الاقتصادية، ثم أغلقت. وكان أديباً محباً

(٢) أعلام وأيام ص ٣٩٣، الإعلام بالأعلام/ عبدالله عبدالله عبدالله عبدالماحد إبراهيم، ص٢٠٦٠.

للمسرح، وشارك في فعاليات، ومنذ الحرب الأهلية أقام في هامبورغ بألمانيا، بعد أن نجا من محاولة اغتيال، ومات في برلين يوم ١٣ ربيع الآخر، ١٨ مارس.

في الأيام الأخيرة من حياته أعدَّ مؤلفاً حول ذكرياته.

وأصدر من قبل روايات ودواوين شعر، منها روايته: جغرافية الخوف. ويبدو أن كل كتاباته بالفرنسية، حتى الصحفية (٢).

#### محمد متولي إبراهيم السداوي (۱۳۲۸ - ۱۹۰۸ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۸م)

عالم داعية، كاتب تربوي إسلامي أديب. ولد في قرية كفر أبراش التابعة لمركز بلبيس بمصر، حصل على الثانوية الأزهرية، وتابع تثقيف نفسه، وخاصة في محال العلوم الإسلامية، حتى صار من كبار العلماء في الحديث والتفسير، وتنقل مدرسًا في مدارس ومدن، ثم سافر إلى الإمارات ليعمل خطيبًا وإمامًا ومشرفًا على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بديي لمدة (١٣) عامًا، وكان داعية بارزًا، مشاركًا في الكتابة الصحفية، ومتحدثًا في الإذاعة والتلفاز في مصر ومحطات عربية، وذاق مرارة السجن سنوات طوالًا، حيث اعتُقل في عهد عبدالناصر، وأُفرج عنه في عهد السادات، وكان عضوًا في العديد من الجمعيات والروابط، منها رابطة العالم الإسلامي، وسخَّر موهبته الشعرية في تحفيظ قواعد اللغة العربية. وتوفي بالقاهرة. وله عدد من المؤلفات، منها: التربية الجذرية في الإسلام، الردُّ على نقدة البردة للبوصيري، مصطفى كامل (مسرحية شعرية، خ).

وله عدد من دواوين الشعر، مثل: من هدي الإسلام (٢ج)، وطنيات (خ)، من

(۳) صحیفة الخبر ۲۰ و۲۰۱۱/۳/۲۹، الجزائر نیوز، ۲۰۱۱/۳/۱۹م.

هدي القرآن (خ). إضافة إلى عدد من التمثيليات الإسلامية، والمقالات والخطب التي نشرتها له مجلة الإسلام(١).



**محمد متولي بدر** (۱۳۲۷ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۸م) لغوي تربوي نوبی.



ولد في قرية تبج بوادي حلفا في السودان، تخرَّج في دار العلوم بالقاهرة، أشرف على التعليم في أسوان أكثر من ٢٠ عامًا، مدير التربية الأساسية بوزارة التربية، درَّس وتعمق في اللغة النوبية، وأودع نتاجه في خمسة كتب رائدة في موضوعها، هي:

اللغة النوبية، اقرأ باللغة النوبية، حكم وأمثال نوبية، قاموس نوبي عربي تراكيبه بالأبجدية النوبية.

وأصدر كتبًا عديدة في تربية الأطفال، وذكر أن لديه قصصًا وتمثيليات قصيرة لم تطبع. وله كتابان لم يتمَّهما: اللغة النوبية واللغة العربية السودانية وأثر كل منهما في الآخر، معاني أسماء مدن وقرى بلاد النوبة. إضافة

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

إلى كتابه المخطوط: بلاد تحت مياه السدّ<sup>(۱)</sup>.

محمد متولي الشعراوي (۱۳۳۰ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۸م) العالم الرباني العلّامة. من أعلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم.



ولد في قرية دقادوس بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم وهو في سنِّ الحادية عشرة، التحق بمعهد الزقازيق الديني الابتدائي والإعدادي والثانوي، انتقل إلى القاهرة وحصل على العالمية من كلية اللغة العربية، والعالمية مع إجازة التدريس (تعادل الدكتوراه). عيّن بعدها مدرسًا بالمعهد الديني في طنطا، ثم إلى الزقازيق، فالإسكندرية، واستمرت مدة تدريسه في المعاهد الثلاثة ثلاث سنوات. انتقل بعدها للعمل في السعودية عام ١٣٧٠هـ وعمل أستاذًا للشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. وفي عام ١٣٨٣ه حدث خلاف بين جمال عبدالناصر والملك سعود سُحبت على أثره البعثة الأزهرية، فعاد إلى مصر وتولَّى إدارة مكتب شيخ الأزهر حسن مأمون. سافر بعدها إلى الجزائر رئيسًا لبعثة الأزهر هناك، ومكث بما سبع سنوات عاملًا في محال التدريس. عاد إلى مصر وتولَّى إدارة أوقاف محافظة الغربية، ثم كان وكيلًا للدعوة والفكر بالأزهر، فوكيلًا للأزهر. عاد إلى السعودية مرة أخرى ودرَّس

سالم عام ١٣٩٦ه. وقع خلاف بينه وبين السادات، فترك الوزارة، وسافر إلى السعودية، ولم يعد إلا بعد مقتل السادات. عُرضت عليه مشيخة الأزهر إلا أنه اشترط أن يتم ترشيحه وانتخابه من قبل العلماء وليس بالتعيين كما هو متبع، فتعذر ذلك، ثم تفرغ للتفسير. شارك في حركة طلاب الأزهر وهو صغير ضدً القوانين التي فُرضت على الأزهر، وهي ضير شدً القوانين التي فُرضت على الأزهر، وهي

في جامعة الملك عبدالعزيز، واستمر هناك

حتى اختير وزيرًا للأوقاف في وزارة ممدوح

ضدَّ القوانين التي فُرضت على الأزهر، وهي الثورة التي أدَّت إلى خروج الشيخ الظواهري من مشيخة الأزهر بعد مؤازرته لحكومة إسماعيل صدقى. انضم في شبابه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكتب بخطِّ يده أول منشور للشيخ حسن البنا مؤسِّس الجماعة. انفصل عن الإخوان عام ١٣٥٧هـ بسبب ميوله الوفدية، وقال محمود جامع في كتاب أَلُّفه عنه (ص ٢٠٧): إن الشعراوي كان مع الوفد بقلبه، ومع الإخوان بعقله وروحه. اه. اعتُقل في سجن الزقازيق لمدة ٣٠ يومًا بتهمة العيب في الذات الملكية عام ١٣٥٦هـ. كوَّن جمعية أدبية لطلاب الأزهر، وكان معه فيها محمد عبدالمنعم خفاجي، ونظم الشعر، وله فيه ديوان. بني مركزًا إسلاميًا ثقافيًا دينيًا طبيًا في قريته وساعد المحتاجين. ظلَّ طوال مسيرته طرفًا في معارك وقضايا فكرية وسياسية، إلا أن خصومه لم يقللوا من مكانته الدينية والعلمية. وكان عضوًا في محالس ولجان عديدة. وحظى تفسيره للقرآن الكريم بإقبال العامة والمثقفين لما تميز به من بساطة الشرح ووضوح المعنى والرؤية، مما أهَّله لأن يحصل على جوائز عديدة، منها: جائزة الدولة التقديرية، وآخرها جائزة الشخصية الإسلامية التي منحته إياه إمارة دبي، وتبرع بقيمتها في وجوه الخير. وله مئات الأحاديث والمحاضرات والندوات التي حاضر فيها في أنحاء العالم، كما قام

(٢) من أعلام النوبة ١/٥٥١، المنتدى النوبي العالمي

(۲۲۶۱ه).

بتفسير القرآن الكريم كله مجانًا للإذاعة المصرية (٤٠٠). وجاب أنحاء العالم في لقاءات مع المسلمين في مختلف القارات، يدعو ويعرِّف ويصلح ويربى... قلت: كان من وجوه العلم والخير والبركة، عالم أنور، صوفي منوّر، جذب الناس إليه ببساطته وحكمته واستشفافه، وأوصل أسرار العلم وروح الإسلام إلى العامة خاصة(١١)، وهم جمهور الإسلام وعاطفته. وكانت له قيمة ووجاهة عند العامة وأهل السلطان، وللعامة فيه اعتقاد وخاصة أهل مصر. وقد سمعت أحاديث له وقرأت له كتبًا، فكنت أجد فيه العلم والنور، واستنتاجات عميقة، سهلة، لم أجدها في كتب غيره. وكانت وفاته صدمة لكل مسلم. غفر الله هفواته، وجعله في أعلى عليين، وجزاه عنا خير الجزاء. توفي في ٢٣ صفر، (١٧) يونيو بالقاهرة.

و مدرند به داو تدکیمه علی-خواص عفران فیشتر کی شرک و دارد و داد به داد ب

#### محمد متولي الشعراوي (خطه)

ومماكتب فيه:

وقفات حوار مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في بعض مسائل العقيدة/ نبيل حمدي.

الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام العصر/ أحمد المرسى حسين جوهر.

الشعراوي يبوح بأسراره مع السيدة زينب والحسين: أنا من سلالة أهل البيت/ سعيد أبو العينين. (ذكر فيه أنه ينتمي إلى الطريقة البازية، التي تضمُّ الأشراف فقط، الذين

هم من نسل الحسن والحسين). الشعراوي بين الإسلام والسياسة/ محمود فوزي.

الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات/ محمد صديق المنشاوي.

مذكرات إمام الدعاة/ محمد زايد.

حديث الروح مع الشيخ الشعراوي/ مأمون

دعويي وربي: الأيام الأخيرة في حياة الشعراوي/ إبراهيم الأشقر.

أضواء على خواطر الشيخ الشعراوي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم/ محمد أمين إبراهيم التندي.

الشيخ الشعراوي وقضايا إسلامية جائزة تبحث عن حلول/ محمود فوزي.

الشيخ الشعراوي من القرية إلى العالمية/ جمع وإعداد محمد محجوب محمد حسن.

فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي من الحياة إلى الموت/ عبدالخالق السيد عبدالخالق، كامل عويضة.

آراء الشعراوي العقدية: دراسة تحليلية نقدية/ نورة بنت شاكر الشهري (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى).

أدب الإمام محمد متولي الشعراوي في ميزان النقد الأدبي: دراسة تحليلية وفنية/ أبو الفتوح مصطفى رشوان (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر بأسيوط، ١٤٢٣هـ).

الإلهيات في فكر الشعراوي/ عمر رجب محمود (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤٣٠هـ).

الشيخ الشعراوي نحويًا/ خالد عبدالله خضري (رسالة ماجستير-جامعة الأزهر، ٢٣

الشيخ الشعراوي ومنهجه في خواطره حول القرآن الكريم/ أنور إبراهيم رجب (رسالة ماجستير-جامعة الأزهر، ٢٢٢هـ).

الشيخ محمد متولي الشعراوي وجهوده في نشر الثقافة الإسلامية/ إبراهيم علي

أحمد (رسالة ماجستير- جامعة الأزهر، ٢٢٤ هـ).

القضايا النحوية في الخواطر الإيمانية للشيخ الشعراوي وأثرها في فهم معاني القرآن الكريم في النصف الثاني منه/ أحمد عراقي (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر بالإسكندرية، ١٤٢٨).

مدرسة الشيخ الشعراوي في التفسير / عمر يعقوب الصالحي (أصله رسالة دكتوراه من جامعة وادي النيل).

منهج الشيخ الشعراوي لإصلاح المحتمع/ إبراهيم عبدالعزيز.

قالوا عن الشعراوي بعد رحيله/ جمع وإعداد بدوي طه بدوي.

الشعراوي مفكرًا/ محمود مهدي.

كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي/ محمد راتب النابلسي.

الاتجاه البياني في تفسير الشعراوي: سورة البقرة أنموذجًا/ فضل الله عبدالرزاق قطران (رسالة ماجستير - جامعة القاهرة، ٢٧٧هـ).

الإمام الشعراوي ومنهجه في التفسير/ أبو الفتوح عبدالقادر فندي (رسالة ماجستير – جامعة الإمام الأعظم، ٢٩٩١هـ). الجوانب الحضارية في تفسير الشعراوي/ عمار حكمت فرحان (رسالة ماجستير،

العراق، ١٤٢٧هـ).

ومن مؤلفاته القيمة العديدة: إثبات وجود الله ووحدانيته، الإسراء والمعراج، أسئلة حرجة وأجوبة صريحة، إعجاز القرآن، أنت تسأل والإسلام يجيب، تفسير القرآن، شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والردُّ عليها، الشفاعة والمقام المحمود، الشمائل المحمدية وردُّ شبهات المستشرقين، الشورى والتشريع في الإسلام، الفتاوى الكبرى، المرأة كما أرادها الله، مشوار حياتي، معجزات

<sup>(</sup>١) فكان تسهيل العلم وأسلوب التشويق لديه سببًا للإقبال عليه، وليس مثل أسلوب « الأكاديميين» الجاف، الذين لا يأبحون بالتشويق ولا بمحاطبة العامة في مستواهم، فيُتركون نحبًا للصحف والمجلات والقنوات الفاسدة، والكتب والرسائل المغرضة.

الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن الكريم، منهج التربية في الإسلام. وغيرها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



محمد متولي غنيمة (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

باحث تربوي اقتصادي.

من مصر. أستاذ اقتصاديات التعليم وتخطيط القوى العاملة في كلية التربية بجامعة عين شمس. مات في ٥ شعبان، ١٨ آب (أغسطس).

كتبه: اقتصاديات تعليم الكبار، التربية

(١) آخر لقاء مع (٢٠) عالمًا ومفكرًا إسلاميًا ص٩٩، التذكرة ١٥٩/٢، رجال وراء جهاد الرابطة ص٥٥، رسائل طه حسین ص۲۳۷، شخصیات من التاریخ ص ۱۰۷، مصربون معاصرون ص٣٠٣، معجم الأدباء الإسلاميين ١١١٢/٣، موسوعة بيت الحكمة ٥١٣/١، موسوعة أعلام مصر ص٤٤١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٤٤٤، الموسوعة العربية العالمية ١٩١/١٤، شخصيات وأفكار ص٤٢، الأدب الإسلامي ع ١١ (ربيع الأول ١٤١٧هـ) ص٥٨، وع ١٨ ص١٦، ١١٠، الأزهر ع ٢ س ۷۱ ص۱۹۲۰، وع ۸ س ۷۲ ص ۱۱۸۸، وع ۱۱ س ۷۲ ص۱٦٢٤، وع ۱ س ۷۳ ص۸۸، و (ذو القعدة ١٤١٨هـ) ص١٧٩٨، والعدد الذي يليه ص١٩٣٨، و(ربيع الأول ١٤١٩هـ) ص٣٢١، ٤٥٠، وجمادي الأولى ١٤١٩هـ ص٧٤٠، ٧٤٤، ٥٥٠ وباب الشعر منه، الإصلاح (الإمارات) ع ٣٢٥ ص ٢٤، التقوى ع ٧٤ ص٤٨، ٥٠، وع ٧٥ص١١، ١٢، الجحتمع ع ٣٠٥ ص٢٣، ٢٨، ٢٩، وع ۱۳۱۳ ص ۴۶ و ع ۱۳۱۲ ص٥٦، الفيصل ع ٢٦٢ ص ۱۱۲، الجحلة العربية ع ١٩٠ ص٦٨، الدارة ع ٢ س ٤ ص٤٠، بحلة الحج س ٥٢ ع ١ ص٢٥، منار الإسلام (أبوظبي) ع ٤ (ربيع الآخر ١٤١٩هـ)، العالم الإسلامي ع ١٣٤٣، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص١٠٠٣، الموسوعة العربية الميسرة ٢٢١٩/٢، وبشر الصابرين ص١٨٧، الموسوعة العربية (السورية) ٧١٠/١١، لمحات من وعي الذاكرة: عرفت هؤلاء ص٣٦٣، موسوعة أعلام الجددين في الإسلام ٣٣٨/٣. وخطه من ديوان شعره.

والعمل وحتمية تطوير سوق العمالة العربية، تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر: أساليب جديدة، سياسات وبرامج إعداد المعلم العربي وبنيته العملية التعليمية التعلمية، الوضع الراهن واحتمالات المستقبل، التخطيط التربوي.



محمد المتولي محمد النظامي (۱۳٤٢ - ۱۹۰۳ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۳م) إعلامي وأديب إسلامي.



ولد في قرية النزل، التابعة لمدينة منية النصر في مصر، حصل على الثانوية الأزهرية، وعلى دبلوم معهد التربية العالي، ثم درّس في بلده، وفي سورية، ودرّس الأدب العربي في الجامعة الإندونيسية الإسلامية بجاكرتا، في الجامعة الإندونيسية الإسلامية الدينية في الإذاعة. ثم مديرًا لإذاعة القرآن الكريم، ثم مستشارًا للشؤون الدينية بالتلفزيون، ثم مستشارًا للشؤون الدينية بالتلفزيون، ورئيس قسم الصحافة بالعلاقات الثقافية الخارجية. وكان عضوًا في عدد من الهيئات والمؤسسات، منها شعبة التعليم الأزهري في الجالس القومية المتخصصة، ثم كان وكيل

وزارة الإعلام للشؤون الدينية. وتوفي بمدينة الجيزة.

له عدد كبير من المقالات التي نشرت في مجلة «منبر الإسلام» على مدى (١٥) عامًا، وعدد من المحاضرات والخطب الدينية ألقاها في مساجد وجمعيات أدبية، ونظم الشعر.

وله عدد من القصص الاجتماعية نشرت على نفقته، منها: بوتقة الذهب، مصرع العشاق، الأتون الحامي، مأساة السمّ، خواطر ولمحات، ومجموع شعري مخطوط. وله مديح نبوي في (٤٢) بيتًا(٢).

محمد المجاهد = محمد بن مهدي المجاهد

محمد مجاهد شعبان (۱۳۲۸ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۹ - ۲۰۰۰م) داعیة ومثقف إسلامي.



من مواليد حلب. نال إجازة من كلية الشريعة، درَّس ودعا وخطب في أرياف حلب، وفي ثانوياتها الخاصة، والثانوية الشرعية، وفي المساجد، إضافة إلى منزله، وخطب في جامع التقوى، وألقى محاضرات وكتب مقالات، وأدار دار الأيتام، وجالس العلماء وتلقّى منهم، مثل الشيخ مصطفى الزرقا، وعبدالرحمن زين العابدين، ولازم العلامة عبدالفتاح أبو غدة في أيامه الأخيرة بسورية، وكان حريصًا على الفائدة العلمية،

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

صابرًا على البحث في بطون الكتب، ذا ثقافة متنوعة، مهتمًّا بالصناعات وعلوم اللغة كذلك، حافظًا لقصائد مطولة، واقتنى كمًا من كتب علوم الفلك حتى المخطوطة منها، وتكوَّنت لديه مكتبة ضخمة. وكان حسن الخلق، عفيف النفس، متسامحًا، ذا ورع، لا ينام الليل إلا قليلًا، وحصًّل إجازات عديدة، واستفاد منه الكثير. وكان قد سجَّل رسالة الماجستير في كلية الإمام الأوزاعي بلبنان، وأنحاها، وتوفي قبل مناقشتها، حيث توفي في حادث سيارة يوم السبت ١٩ جمادي الآخرة، ١٩ آب. آثاره العلمية: رسالته في الماجستير: معاول الهدم الحديثة في اللغة العربية الفصحى، نحو فقه إسلامي ميسر (بحث تمهيدي للماجستير)، عناية المسلمين باليتيم قديمًا وحديثًا في شمال سورية (بحث تمهيدي آخر للماجستير)، رسالة عن الشيخ عبدالرحمن زين العابدين (خ)، رسالة عن الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (خ)، أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس اليوم (لم يتم)، آداب البحث لإسماعيل كلنبوي (تحقيق، لم يتم)، المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيد للحنيفي (حققه وصدر بعد وفاته)، شرح المنظومة البيقونية للترمانيني (تحقيق، خ)، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (حقق نصفه). وكتب عشرات المواد العلمية ل(الموسوعة الإسلامية الميسَّرة) الصادرة عن دار صحاری<sup>(۱)</sup>.

محمد أبو المجد الصايم (١٣٧٧ - ١٤١٥ه = ١٩٥٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مجد الدين بن علي نوفل (۲۰۰۰ - ۲۰۰۶)

(١) موقع رابطة العلماء السوريين، بتاريخ ١٣ شوال
 ١٩٥ه، أوراق مسافر/ عبدالله زنجير ص١٩٠.

طبيب متخصص رائد، عرف بهجدي نوفل».

من مصر. أستاذ بكلية الطبّ في جامعة الإسكندرية، رئيس قسم علوم الحياة بالنمسا، بالوكالة الدولية بالنمسا، مستشار بوحدة النمرو. عدَّ رائد الطبِّ النووي بمصر. مات في ٢٧ صفر، ١٧ نيسان (أبريل).

محمد مجدي بن عبدالرحمن العقيلي (۱۳۳۱ - ۱۹۰۳ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۳م)

> باحث ومؤرخ موسيقي ملحن. عُرف بمجدي العقيلي.



من حلب. تخرَّج في الكلية الشرعية، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة التجهيز. ظهر ميله إلى الموسيقى وهو طالب، فتعلم العزف على العود على الرغم من معارضة والده، واخترع آلة موسيقية أسماها «العنكران» تشبه العود. سافر إلى إيطاليا ودرس مادة الصولفيج الموسيقي، وعمل مديرًا للقسم العربي بإذاعة فرنسا، عاد فدرَّس الموسيقي في مدارس حلب، ومضى إلى دمشق فأسهم في تأسيس الإذاعة، ثم كان مديرًا لإذاعة حلب، وعيِّن من بعد مديرًا للمعهد الموسيقي الشرقي بدمشق، ثم مستشارًا فنيًا في الإذاعة والتلفزيون. وعُرف باحثًا ومؤرخًا موسيقيًا ومشاركًا في مؤتمرات ومهرجانات وندوات موسيقية عربية وغربية. لحرن ٣٥ موشحًا، و٦ سماعيات، و٧ اسكتشات. توفي في شهر ذي القعدة، الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر).

وطبع له: أبحاث موسيقية، أناشيد العروبة، لغة الموسيقا، أغاني العرب القومية (أو القديمة)، الموسيقا العربية وأعلامها، موسيقا وأغاريد الطفولة، الكندي، السماع عند العرب (٥-).

وله من المخطوط: الفارابي، صفي الدين الأرموي، يحبي بن المنجم، المقامات والإيقاعات المستخدمة في سورية، المعجم الموسيقي (غير مكتمل)، قواعد الموسيقي الغربية (۲).

#### محمد المجذوب = محمد مصطفى المجذوب

محمد المجذوب (۱۳۰٦ - ۱۳۹۱ه = ۱۸۸۸ - ۱۹۷۱م) تربوي متصوف.

هو محمد المحذوب بن محمد بن أحمد حلال الدين.

من الدامر، من أسرة المجاذيب المشهورة بالسودان. تخرَّج في قسم العرفاء بكلية غردون معلمًا، درَّس في سواكن وعطبرة وغيرهما، ثم نقل معلمًا لقسم القضاء الشرعي بالكلية المذكورة، ثم درَّس في المعهد العلمي بأم درمان. وكان شاعرًا، ناثرًا، أنشأ في الدامر مسجدًا ومعهدًا علميًا تولَّى إدارته والتدريس فيه، وكتب مقالات ودراسات أدبية ونقدية. وامتلك مكتبة عامرة. توفي شهر سبتمبر.

مؤلفاته: أسنى المطالب في مختصر المناقب، الوسيلة، الواردات الوهبية في أوراد الطريقة المخذوبية، منهج السؤول في مدح الرسول<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۲) مبدعو الألحان السورية ص ٤٣، الضادع ٩ (أيلول ٢٠٠٨م) ص٣٥، معجم المؤلفين السوريين ص٣٦٣، أعضاء اتحاد الكُتاب ص٣٤٤، مئة أوائل من حلب ص١٦٩٩، الموسوعة العربية (السورية) ٣٦١/١٣.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين السودانيين ١٠٨/٣. ونسب إليه صاحبه خطأ كتاب «علماء ومفكرون عرفتهم»، فهو لسميه العالم والداعية السوري، وخلط بينه وبين أسماء آخرين من السودان باسم عمد المجلوب، فليحذر الخلط.

#### محمد المحجوب حسن الصوفي (۱۳۳۷ - ۱۹۰۸ = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۸م) إمام وخطيب وأديب متصوف.



ولد في مدينة صرمان بليبيا، وفيها تلقى علومه الشرعية، في عدة مساجد منها، وسلك الطريقة الأسمرية العروسية على الغرياني والفيتوري، ثم خطب وأمَّ، ووعظ وأرشد في مساجد عطاف بصرمان، وبنى مسجدًا سماه مسجد الشيخ حسن، وقام فيه بالخطابة والإمامة. توفي يوم الثلاثاء ٧ ذي القعدة، ٢١ يونيو (حزيران).

صدر فيه كتاب عنوانه: الشيخ امحمد المحجوب حسن: حياته وآثاره الصوفية والأدبية/ مراد الجليدي.

وله مؤلفات ودواوين شعر، منها: القصائد العشرية الممزوجة بالصيغ المرضية (شعر وأوراد)، وطبع له كتابان في محلد، هما: فتح الكريم الغفار في الصلاة على النبي المختار، والجوهر الفائق في الصلاة والسلام على خير الخلائق.

ومن كتبه المخطوطة: الروضة الغناء (مختارات من الشعر الصوفي)، الدرُّ الثمين، المجموعة الذكية (مختارات من الأوراد والأدعية الصوفية)، مفتاح الخير والرحمة، زاد المعاد، الفجر المنير، القمر المنير، سبيل نجاة المؤمنين، صلاة الفيض الرباني، مجموعة الخطب المنيرية، الحزب الأعظم، وخمسة دواوين ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### محمد محدة (۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

من الجزائر. حفظ المتون وتابع دراسته إلى أن حصل على الدكتوراه، ثم درَّس بجامعة بسكرة، وبجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة، وأشرف على رسائل علمية. توفي في حادث طريق.

له: التركات والمواريث من (سلسلة فقه الأسرة)، مختصر أصول الفقه الإسلامي، الخطبة والزواج، تحقيق رسالة الستر، ضمانات المشتبه فيه، جرائم الشيك، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، بحجة البصر في شرح فرائض المختصر / محمد أحمد بنيس (تحقيق)، إضافة إلى عدد من الكتب المخطوطة (۲).

#### محمد محرز حسن سلامة (۲۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

عالم مجتهد.

من مصر. عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية. توفي في شهر شعبان، أكتوبر.

من تصانيفه: سبل السلام: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ للصنعاني (تحقيق، عمج)، أحاديث في الفتن والحوادث/ محمد عبدالوهاب (تحقيق مع محمد شوقي خضر).

## محمد محرم المصري ( ۱۰۰۰ - ۲۰۰۹ م ۱ کام دری ( ۲۰۰۹ م ۲۰۰۹ م ۱ کام دری کام دری

محمد محسن = محمد محسن بن محمد سعيد الناشف

(٢) موقع دار الثقافة: الأمين العمودي (١٤٣٣هـ) وإضافات.

#### محمد محسن إسماعيل الخياط (١٣٤٦ - ١٤١٢ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٢م) ثقاف شاعر.

ولد في قرية المحمودية بمحافظة البحيرة في مصر، حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، ثم درَّس هذه اللغة، وانتقل للعمل في جريدة «الجمهورية»، ونشط في المناسبات الأدبية، وعُرف برعاية أدباء الأقاليم من خلال الجريدة التي عمل فيها، التي أشرف فيها على باب «أدب وفنّ»، كما عمل مديرًا لمكتب مجلة «الشاهد» وكان له عمود أسبوعي في الجريدة المذكورة بعنوان: للنادي كلمة. وتغنيً بشعره مطربون، وقد نظم بالعامية والفصحي، ومات بالقاهرة.

له مسرحية شعرية بالفصحى عنوانها: عرش أوزوريس، وأخرى مخطوطة بعنوان: الفرسان يشعلون الصمت.

وثلاثة دواوين بالعامية مطبوعة، هي: أكبر تار، ناي وشموع، حكايات بهية  $( \Upsilon - )^{(\Upsilon)}$ .

#### محمد بن محسن الحيدري (١٣٥٣ - ١٤١٨ه = ١٩٣٤ - ١٩٩٧م) ضابط شاعر.



ولد في مدينة الحديدة باليمن من عائلة تمامية، تخرَّج في الاتحاد السوفيتي ضابطًا، وتخصص في الطيران المدني والنقل الجوي في أمريكا، وتعيَّن قائدًا بحريًا لميناء الحديدة، ومهندسًا لاسلكيًا بالمحطة اللاسلكية، وكان عضوًا في حركة الأحرار اليمنيين، وفي الحزب

(٣) الفيصل ع ١٨٤ (شوال ١٤١٢هـ) ص١٢٣، معجم البابطين لشعراء العربية، موقع أخبار دمنهور (١٤٣٣هـ).

الحاكم، ومنحه الرئيس علي عبدالله صالح درجة وزير. واعتلى مناصب عديدة قبل ذلك، منها كونه سكرتيرًا للرئيس عبدالله ومديرًا عامًا لمكتب رئيس الوزراء، ومديرًا عامًا للأركان العامة، ووكيلًا لوزارة النقل... وشارك في قيادة الثورة اليمنية بصنعاء في ٢ جمادى الأولى، ٤ سبتمبر. وصدرت له عدة أعمال شعرية، منها: فتاة الجبل، أمان وأغان، ألهمتني فقلت شيئًا، الحياة وطن وحب، هي وهي فحسب الحياة وطن وحب، هي وهي فحسب

وحقق كتاب: زهر البستان في القريب من الألحان/ جابر أحمد رزق.

وله من المخطوط: قالوا عن صنعاء، كلمة الشعر وسحر البيان، أناشيد وأغان جديدة، كلمات أعجبتني شعرًا ونثرًا(١).

محمد محسن العفاسي (۱۳۲۸ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۶۸ – ۲۰۱۳م) حقوقی عسکري وزير.



من الكويت. بدأ جنديًا، وتدرَّج في الحياة العسكرية حتى صار برتبة فريق. نال إجازة في الحقوق من جامعة الكويت، والماجستير في تخصص العلوم السياسية من جامعة نيويورك، وآخر في القانون من جامعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وذكتوراه في القانون الدولي من جامعة ويلز بيريطانيا. شارك في حرب رمضان ١٣٩٣هـ بيريطانيا. شارك في حرب رمضان ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م)، وحرب الخليج الثانية ١٤١١هـ ١٨٤٨هـ

 (١) معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٥٤٥/١ معجم البابطين لشعراء العربية، موسوعة الأعلام للشميري.

(۱۹۹۱م). وقد رأس هيئة القضاء العسكري، والمحكمة العرفية العسكرية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، واختير مثلًا لمحلس التعاون الخليجي أمام منظمة العمل الدولية، وعين وزيرًا للعدل، ووزيرًا للعدل، ووزيرًا للعدل، ورئيسًا للجنة القانونية بمجلس الوزراء، ونائبًا لرئيس المحلس. توفي يوم الأحد ٢٥ جمادى الآخرة، ٥ أيار (مايو)(١).

محمد محسن محمد زاید (۱۳۲۵ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۶۵ - ۲۰۰۳م) کاتب حوار، مخرج.



من مواليد القاهرة. تخرج في معهد السينما ثم درَّس فيه، وتولَّ مسؤولية قصر السينما بوزارة الثقافة. أخرج عددًا من الأفلام التسجيلية في بداية انتشار التلفزيون المصري. كتب العديد من السيناريوهات السينمائية التي أخرجها يوسف شاهين. ومن أبرز مسلسلاته ما كتبه لسيناريوهات كتب نجيب محفوظ، كالحرافيش، واللص والكلاب، وحديث الصباح والمساء. مات بالإسكندرية في ٢٥ ذي القعدة، ٢٧ يناير. وفركر في مقابلة إذاعية معموعة وضصية (٢٠ ١١/٢٦)

#### محمد محسن بن محمد سعید الناشف ۱۳۵ - ۲۰۷۵ - ۲۰۷۵ - ۲۰۷۵

(۱۳۶۱ – ۲۶۱۸ = ۲۲۹۱ – ۲۰۰۷م) ملحن.

عُرف باسمه فقط «محمد محسن».



من دمشق. بدأ بتقديم الأغاني والألحان من إذاعة دمشق منذ تأسيسها عام ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م)، واهتم بتلحين الموشحات، وأسهم في ظهور عدد من المطربين، ثم عمل في إذاعة القاهرة ٤ سنوات. قدم أكثر من (١٠٠٠) لحن لعدد من مشاهير المطربين.

محمد بن محسن المشاري (۱۳٤٨ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محسن الهادي (۱۳٤٢ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محفوظ (۱۳۲۰ – ۱۹۸۸ ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۸م) أديب كاتب، مؤرخ محقق.



(ومنه اسمه الكامل). وفي مصدر أنه مات عن ٦٤ عامًا. (٤) موسوعة الأسر الدمشقية ٧٠٢/٢، موقع ضيعتنا مرمريتا (إثر وفاته).

<sup>(</sup>۲) جريدة القبس ۲۰۱۳/۵/۲م. ۲۵ اللست. دالأ.دن ۶ ۱۲۷۸ (۲۲/۱/۲۲ ۱٤۲۳/۱

 <sup>(</sup>۳) الدستور (الأردن) ع ۱۲۷۵۸ (۲۲/۱۱/۲۱هـ)،
 الشرق الأوسط ۲۰۰۳/۱/۲۸م، أهل الفن ص ۲۳٥

من تونس. تعلم في جامع الزيتونة، كما تعلم اللسان الفرنسي في مدرسة، ليفتح بحا لنفسه باب الدخول إلى الثقافة الفرنسية وماكتبه المؤرخون وأهل الاستشراق. عمل كاتبًا بالفرع الزيتوني بسوسة، ثم موظفًا بمتحف دار الحلولي، ثم بالمكتبة العمومية بصفاقس، وسمى مكتبيًا مساعدًا، وكتب في عدة صحف ومجلات. وبُترت ساقاه، مع ضعف في البصر، فالتزم بيته. وكان أحد أدباء صفاقس البارزين، كرّس معظم جهده الفكري في التعريف بالمفكرين التونسيين من خلال عروضه وتحقيقه لنتاجاتهم الفكرية، حتى وصفت أعماله بأنها مراجع علمية أساسية. وقد ألف في هذا الصدد كتابًا بعنوان (تراجم المؤلفين التونسيين) الذي طبع في خمسة أجزاء بدار الغرب الإسلامي. وكان على وشك إصدار عدة مخطوطات أخرى في هذا الصدد قبل أن تحضره المنية، حيث توفي يوم ٢٢ شوال، ٧ من يونيو (حزيران).

ومن تحقيقاته: الأربعين حديثًا: الأربعين من أربعين عن أربعين/ للصدر البكري، برنامج الوادي آشي محمد بن حابر، ديوان محمد الشرفي الصفاقسي، شرح غريب ألفاظ المدونة/ الجبي، فهرست الشيخ علي بن خليفة، مشيخة ابن الجوزي، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار/ محمود مقديش (تحقيق بالاشتراك مع على الزاوي)<sup>(۱)</sup>.

#### محمد محفوظ عبدالله

 $(\cdots - \cdots = \cdots - \cdots + e)^{(7)}$ (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد محفوظ محمود قاسم (\*\*\* - 7731 = \* \* \* - 11 \* 79) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) الفيصل ع ١٤٠ (صفر ١٤٠٩هـ) ص ١١٥، مشاهير التونسيين ص٧٧٣. (٢) من وفيات التتمة.

محمد محفوظ بن يعقوب بن جار الله (PTT1 - 0131a = . 191 - 3991a) عالم أديب.

ولد في ضواحي قصر البركة بتكانت وسط موريتانيا، تعمَّق في العلوم بمحاضر قبيلته، كما درس على العلامة أحمد محمود بن عبدالقادر، واهتمَّ باللغة ودواوين الشعر خاصة، ثم درَّس في المحاضر والمدارس، وكان داعية مصلحًا، وكتب في المساجلات والمطارحات الشعرية الإخوانية. وتوفي في نواكشوط.

> مى دى مالك اولى المزيد سلبيل عاله وعل تحتى العا العربي المعايك الشبيسل لما ائى عن النَّغَارَاتُ (الإصنَّ سلیل ویون کی وعسیس ونبل صآرئ بعول مااكر

#### محمد محفوظ بن يعقوب (خطه)

وله عدد من المؤلفات، منها: وسائل انتشار علم الحديث داخل الأقطار (حُقق)، نظم السيرة البهية لفرقة المذاهب الفقهية (حقق)، وله العديد من النماذج الشعرية، إضافة إلى ديوان له محقق، ولكن ما حقِّق له بقى مرقونًا<sup>(٣)</sup>.

#### محمد محمد الأسطى (۰۰۰ – بعد ۲۱۰۱ه = ۰۰۰ – بعد ۱۹۹۰م)

باحث في التاريخ الوطني، مترجم. من ليبيا، كتب وترجم وحقق في تاريخ

ليبيا، وعمِّر نحو تسعين عامًا. من آثاره ترجمة وتحقيقًا: حملة نابولي

على طرابلس ٢٤٤ه/ حسن الفقيه (تحقیق)، تاریخ طرابلس الغرب/ محمود ناجى (ترجمة مع عبدالسلام أدهم)، تاريخ

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

القوات المسلحة التركية: الدور العثماني-الحرب العثمانية الإيطالية (ترجمة مع على إعزازي)، مدينة طرابلس: نظرة إلى الماضي (مع خليفة عمر أحمد)، ورقات مطوية.

#### محمد محمد إسماعيل عبده (3371 - FP71a = 0791 - FV919) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن محمد الأمين الأبييري (7771 - 1.312 = 0.91 - . 1919)

عامل مشارك. عُرف بربدي بن الدين». من بلدة آبير أولاد عيسى بموريتانيا. تلقّي أنواع العلوم على عدد من علماء قبيلته وشيوخ منطقته، وسلك الطريقة القادرية، والتيجانية، ودرَّس، وتخرَّج عليه العديد من الطلبة الذين أصبحوا علماء معروفين.



#### محمد بن محمد الأمين الأبيري (خطه)

له عدد من المنظومات في الفقه وعلوم القرآن الكريم، إلى جانب مجموعة من الفتاوى، وديوانه حققه محمد الأمين بن

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد بن محمد الباقر الكتاني (١٣٤٥ - ١٤١٦ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٥م) عالم متصوف.



من مدينة سلا بالمغرب. أخذ عن والده الشيخ محمد الباقر بن محمد الكتاني، والصدِّيق الشدادي، وأيي شعيب الدكالي، وغيرهم. وحصل على إجازات من عدد من الأعلام. مال إلى العبادة والزهد، وكان يخرج إلى البوادي والقرى والمدن يدعو إلى دين الله، وانتفع به آلاف المريدين من مختلف الأنحاء. وكان آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، ومُنع عن التدريس بجامع الشراطين المنكر، ومُنع عن التدريس بجامع الشراطين مساجد وزوايا، وكان عضوًا في رابطة علماء المغرب، ثم تقلّد مشيخة الطريقة الأحمدية الكتانية عام ١٤٠١هـ، وله كرامات(۱).

محمد بن محمد البقالي (۱۳۳۰ - ۱۳۲۶ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۱۳م) عالم محدِّث.



من ميناء القصر الصغير قرب طنجة بالمغرب، ودرس العلوم الشرعية على كبار

(١) ترجمة شيخنا العلامة أبي شعيب الدكالي ص١٦١.

علمائها، منهم محمد وأحمد ابنا الصديق الغماري، ومحمد بن عبدالسلام بوزيد وأجيز منه، كما درس بجامع القرويين، وأجيز من علماء في المشرق والمغرب، وقد تضلع من علوم الحديث خاصة، ثم نشر العلم في المساجد والزوايا، منها الزاويتان الدرقاوية والبقالية، وكرَّس حياته للدراسة وتعليم الفقه والحديث والدعوة والتصوف. وتتلمذ عليه العديد من العلماء وطلبة العلم، وحجَّ أكثر من (٤٠) مرة. توفي يوم الاثنين ٢٥ صفر، ٧ يناير.

وله من الكتب: أربعون حديثًا نبوية، جزء في صلاة المفترض أمام المتنفل، تعليق على رسالة العياشي سكيرح في إثبات الشرف البقالي(٢).

محمد بن محمد بلماحي (١٣٥٣ - ١٣٩٧ه = ١٩٣٤ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد التاجي (۱۳۶۶ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد بن تاویت (التطواني) (۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۳م) باحث إسلامي، أديب ناقد مترجم.



(۲) محلة طنجة نيوز (موقع إخباري) ۲۰۱۳/۱/۸ شبكة روض الرياحين (بالتاريخ السابق)، الجتمع ع ۲۰۳۵ (۲۰۱۳/۱/۱۲).

من تطوان. استظهر القرآن على والده، وحفظ المتون. تخرَّج في جامعة القرويين، ثم في جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، كاتب بوزارة الأوقاف، باحث في معهد فرانكو للأبحاث العربية الإسلامية، أستاذ في المعهد العالى بتطوان، فمدير له، مدير معهد الحسن للأبحاث، أستاذ بالمعهد الرسمى للدراسات الثانوية بتطوان، وبكليات الآداب بالرباط وتطوان وأغادير وفاس، عضو اتحاد الكُتَّاب. أتقن عدة لغات وترجم منها، أشرف على إدارة تحرير مجلة «تطوان»، عضو في هيئة تحرير محلة «الأنيس» وفي الهيئة الاستشارية لجلة «الكتاب المغربي»، وقد اتسعت معارفه وتشعبت اهتماماته، وهذا ما جعله أستاذًا لأكثر من مادة، فقد درَّس البلاغة، وفقه اللغة، والنحو، والأدبين المغربي والفارسي، وكتب موضوعات في الأدب الشرقي، وقد أتقن الفارسية، وترجم منها ومن التركية والإنحليزية والإسبانية والألمانية، وشارك في مؤتمرات، وحاضر في جامعات عربية وأجنبية، وكتب مقالات ودراسات في الكثير من الدوريات المحلية والعربية والدولية، وأثارت كتابات له سجالات عنيفة في اللغة والأدب. مات صبيحة يوم السبت ٨ رجب، ١٢ يناير.



محمد بن تاويت (صورته وخطه— إمضاء الطالب)

من آثاره العديدة: جهار مقاله (أربع مقالات)/ نظامي عروضي سمرقندي (أحمد بن عمر) (ترجمة)، زين الأخبار/ عبدالحي الكرديزي (ترجمة)، شعر ابن عبد ربه، نظرة

على ابن زيدون في شعره، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى (٣ج)، قصة قبقجي مصطفى/ أحمد رفيق (ترجمة)، تاريخ سبتة، تاريخ التشريع الإسلامي، الاستشراق والإسلام، ابن عبد ربه، ابن زيدون، تاريخ البلاغة العربية، الوصف في شعر ذي الرمة، أبو دهبل الجمحي وشعره، تاريخ دولة الرستميين أصحاب تاهرت، دلائل الإعجاز/ عبدالقاهر الجرجاني دتقيق). وله مؤلفاته أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد محمد توفيق (اليعربي) (۱۳۲۸ - ۱۹۰۹هـ - ۱۹۱۱ - ۱۹۸۹م)

ولد في المدينة المنورة، أُجيز في اللغة العربية من جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، ونال الماجستير

في الآداب منها، وعمل في الصحافة بدار الهلال، ثم عيِّن في قسم ترجمة الوثائق

التاريخية التركية بدار المحفوظات العمومية، ودرَّس في معهد الوثائق والمحفوظات بكلية

ومما طُبع له: المعلقة الإسلامية في تاريخ

الكعبة والمسجد الحرام (في ٨٥٠ بيت،

طُبعت بشرح محمد أمين التميمي)،

أمدوحتي في المملكة العربية السعودية، ألفية

في تاريخ وادي النيل، مطولة في وصف

الصحراء. وله مؤلّف: كمال أتاتورك.

ورسالته في الماجستير: مصطلح وثائق تاريخ

الآداب في جامعة القاهرة.

شاعر كاتب مترجم.

المحتاث المتتاث المتاث المتاث المتاث المتاث المتاث المتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتتاث المتاث الم

محمد محمد الجبلي ( ۱۰۰۰ - ۱۶۳۳ ه = ۲۰۱۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد جمال الدين (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد الحبيشي (١٣٦٣ - ١٤٢٥ه = ١٩٤٤ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو محمد بن محمد الحجَّتي (۱۳۱۸ - ۱۹۰۹هـ) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد الحداد (۲۰۰۰ - ۲۲۷ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد الحسانين الدقّ (١٣٦٩ - ١٤٢٤هـ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد حسن (۱۳۷۳ – ۱۶۳۰ ه = ۱۹۵۳ – ۲۰۰۹م) طبیب جرّاح شاعر.

من مواليد قرية أبو غنيمة بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ بمصر. تخرَّج في كلية الطبّ بجامعة الإسكندرية، وقال الشعر وهو فتى، وتتلمذ على الشاعر إبراهيم

محمد بن محمد الحسن بن الإمام (۱۳۲٤ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

دقينش وعبدالعليم القبايي، ووظف معجمه

الطبي في شعره. عضو اتحاد الكتاب

المصريين، عضو رابطة الأدب الإسلامي،

عضو جمعية الأدب العربي. ونشر شعره في

صحف مصرية وعربية. توفي يوم الاثنين ٩

وصدرت له عدة مجموعات شعرية، هي:

انعتاق إلى القيود، ليالى العنقاء، أغلى

حبيباتي، الكون سوسنة وأنت الماء<sup>(٣)</sup>.

محرم، ٥ ينايـر.

محمد بن محمد حسن شُرّاب (۱۳۵۷ – ۱۹۳۸ = ۱۹۳۸ – ۲۰۱۳ م) أديب لغوي مؤرِّخ محقِّق.



ولادته في بلدة خان يونس بقضاء غزة، وفيها تلقّى تعليمه الابتدائي، ثم انصرف إلى العمل الزراعي، ولكن نفسه تاقت إلى طلب العلم، فالتحق بالأزهر في القاهرة، وحصل منه على الثانوية العامة، ثم توجّه إلى دمشق، لينال من جامعتها إجازة في اللغة العربية وآدايما، مع دبلوم في التربية، ودرَّس في السعودية (٣٠) عامًا، (١٣٨٤ – ١٤١٤هـ)، وأقام في المدينة المنورة سنوات، وحصًل خلالها شهادة الماجستير وكتب مقالات في جريدة (المدينة)، ومجلة وكتب مقالات في جريدة (المدينة)، ومجلة (٢٠)، وتوم الشاعر إسماعيل بريك ٢٦/٩/٢٦٠.

(۱) دليل الكُتاب المغاربة ص ٢٠، معلمة المغرب ٢٢٤٩/٧ (وفيه ولادته ١٣٢٩هـ). وهو غير محمد بن تاويت (الطنجي) المتوفى قبله بسنوات عديدة.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الحكم العثماني في مصر(٢).

.

(المنهل الحجازية)، وبحلة (فلسطيننا)، وغيرها. ثم مضى إلى دمشق حيث موطن زوجته، وأقام في داريّا، يلقي دروسًا في بيته على تلامذة له قلة، بعد فجر كل جمعة، يقرأ فيها ألفية ابن مالك، والكامل للمبرد، وطبقات فحول الشعراء. ونقده كاتب من خلال معاشرته له بكونه حادَّ المزاج، شديدًا على خصومه، لا يحسن الجاملة، معجبًا بعلمه، ونقل عنه قوله عن نفسه إنه معجبًا بعلمه، ونقل عنه قوله عن نفسه إنه الجمعة ٢٧ ذي الحجة، ٣١ تشرين الأول (أكتوبر).

له أكثر من (٤٠) كتابًا، بعضها مخطوط أوصى بأن لا تُطبع إلا بعد وفاته، ولكن سرق معظمها.

ومن كتبه المطبوعة: أخبار الوادي المبارك: العقيق، الإمام الزهري، بيت المقدس والمسجد الأقصى: دراسة تاريخية موثقة، تاريخ الكتابة وتدوين العلم في العصر الجاهلي والقرن الهجري الأول، تميم بن أوس الداري رضى الله عنه راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، الجذور التاريخية للعرب في بلاد الشام: بلاد الشام من جزيرة العرب، حسّان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشعراء المؤمنين المؤيّد بروح القدس: دراسة نقدية موطِّئة لتوثيق ديوان الشاعر، الرأي المستجاد في قصة بانت سعاد: دراسة أدبية تاريخية تأصيلية لقصيدة بانت سعاد، شرح الشواهد الشعرية في أمّات الكتب النحوية لأربعة آلاف شاهد شعري (٣ مج)، شعراء فلسطين في العصر الحديث، القدس: أسَّسها العرب ورفع قواعدها المسلمون، معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية: تفسير معانيها ومدلولاتما السياسية والحضارية، معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية، معجم العشائر الفلسطينية: الحمايل والعشائر والعائلات

والقبائل الفلسطينية وأعلام رجالاتما في الأدب والجهاد والسياسة، معجم بلدان فلسطين، موسوعة بيت المقدس والمسجد الأقصى: التاريخ – الآثار – أعلام الأمكنة والرجال (٢ مج). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## محمد بن محمد الحسني (١٣٥٠ - ١٩٨٦ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد حسين (١٣٣١ - ١٤٠٣ه = ١٩١٢ - ١٩٨٢م) أديب إسلامي، باحث مفكر ناقد.



ولد في سوهاج بمصر، حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة القاهرة عام ١٣٦٧ه عن رسالته (فنّ الهجاء). ثم كان أستاذًا في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وعمل مدة في جامعة ليبيا. ولم يكن مكثرًا في ميدان الكتابة، لكنه كان رصين الأداء، مقتدرًا في استيفاء جوانب موضوعه. وله محاضرات متعددة، أبرزها محاضرته عن الإسلام والحضارة الغربية، وكتب مجموعة مقالات في مجلة الأزهر عن وكتب مجموعة مقالات في مجلة الأزهر عن

(۱) موسوعة أعلام فلسطين ۲۳۹/۸، ومما كتبه أسامة جمعة الأشقر في موقع مؤسسة فلسطين للثقافة بتاريخ ۲۰۱۲/۱۱/۱۳م، موقع النخلة ۲۰۱۲/۱۱/۱۲م، وله ترجمة في تاريخ داريا الكبرى/ محمد حسام الدين الخطيب.

الكتب المخطوطة. وأبرز مؤلفاته كتابه «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» الذي صدر في جزأين، ردَّ فيه على طه حسين وغيره. وكتاباه: «حصوننا...» و «الاتجاهات...» من الكتب الأدبية والفكرية والثقافية المهمة جدًا، التي لابدَّ من الاطلاع عليها لمن أحبُّ أن يعرف الأسرار الثقافية وما يُحاك لأهل الإسلام من خلف الكواليس، وأسباب اتحاهاتما ودوافعها الحقيقية. وقد قرأتهما منذ أيام الشباب، فكانت استفادتي منهما كبيرة، والأول من الكتب المعدودة التي أثرت في مسيرة حياتي. فجزاه الله خيرًا. وقد توفي يوم الجمعة ٩ ربيع الأول، ٢٤ ديسمبر. وبعد سنة من وفاته أقيمت ندوة لذكرى رحيله بجامعة الإسكندرية لمدة يومين، تناولت عدة موضوعات في فكره وأدبه.

سزخ ا ندم لهٔ شاد عسلفیز لرای مع صاد و د لود ا نواسم نه درب ۱۳۹۹ سیست ۱۸

محمد محمد حسين (خطه)

ومما كتب في فكره وأدبه:

موقف الدكتور محمد محمد حسين من الحركات الهدامة/ تأليف إبراهيم محمد إسماعيل عوضين.

الدكتور محمد محمد حسين وجهوده في الدفاع عن العقيدة الإسلامية إبراهيم حميدان الحارثي. - مكة المكرمة: جامعة أم القرى (ماجستير).

محمد محمد حسين: حياته وآثاره الفكرية والأدبية/ عليان بن دخيل الله الحازمي. - الرياض: كلية اللغة العربية، ١٤٠٧هـ (رسالة ماجستير).

دراسة النص الأدبي عند محمد محمد حسين/ محمد عبدالحميد خليفة. - الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، قسم اللغة العربية،

۱٤۱٤هـ (رسالة ماجستير).

ومن مؤلفاته الأخرى: الروحية الحديثة: حقيقتها وأهدافها، اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر، أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار بين الأعشى والحاهليين (وهو فصلان من رسالته الماجستير التي نوقشت سنة ١٣٥٩ه وذكر سبب طبعها سرقات أدبية من بعض الباحثين ولم يشيروا إليها)، حصوننا مهددة من الداخل، المتنبي والقرامطة، ديوان الأعشى: ميمون بن قيس (تحقيق)، في وكر الهدامين: (وهو بدايات كتاب: حصوننا مهددة من داخلها)، مقالات في اللغة والأدب، فتح مكة(۱).

محمد محمد حقيق (١٣٤٣ - ١٩٢١ه = ١٩٢٤ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد حمُّوش (۱۳۳۸ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد حنيبر (۱۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد الحوفي (۱۳٤٠ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد خليفة (١٣٢٧ - ١٤٠٩ه = ١٩٠٩ - ١٩٨٩م) مدرِّس أزهري أديب.

(۱) ترجمة بخطه على كتابه « المتنبي والقرامطة»، من أعلامنا / ۱۸/۱ مفكرون وأدباء من خلال آثارهم ص ۲٦١ الجتمع ع ٦٥٨ (٢٠٤/٥/١٢هـ) ص ٤١، الرياض الندية / ٢٠٢١ زهر البساتين ٥/٩٠، مصابيح العصر والتراث ص ١١٢٦/٥ معجم الأدباء الإسلاميين ١١٢٦/٣.



ولد في منشأة أبي مليح بمحافظة بني سويف، حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة الأزهر. وقد درّس، وأصبح مديرًا عامًا لامتحانات الأزهر، كما درّس في المعهد العالي للدراسات الإسلامية والعربية، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة.

وطبع له من الكتب: إحسان (مسرحية شعرية)، عمر بن الخطاب (مسرحية شعرية)، مع نزول القرآن، مع الإيمان في رحاب الله، مع خليل الرحمن في محكم القرآن، الحمد في القرآن الكريم.

ورسالته في الدكتوراه: تصوير الأدب للإسلام وأحداثه في خطابة الصدر الأول. وله مؤلفات مدرسية وجامعية عديدة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد بن محمد الداعوق (۱۳۲۷ - ۱۲۱۹ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۵م) عالم قاض جليل.



(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في بيروت، أقبل على طلب العلم بحدّ، وظهرت عليه أمارات النجابة، نال العالمية من الأزهر، وأحذ عن كبار علمائها، منهم يوسف الدجوي ومحمد السمالوطي، وتردَّد هناك على الجمعيات والمراكز والمدارس، وعاد متسلحًا بالتقوى والعلم، درَّس العلوم الشرعية في عدة معاهد ومساجد، وتحرَّج عليه علماء ومفتون وقضاة، كما عمل قاضيًا في صيدا، ثم شحيم، وصار رئيسًا للمحاكم الشرعية السنية العليا بالعاصمة. عُرف بخطبه النافعة، وروحه الجهادية. توفي يوم الخميس ١٢ جمادى الأولى، ٢ تشرين الأولى.

جمع يوسف المرعشلي أسانيده في: الفاروق في أسانيد الشيخ محمد الداعوق<sup>(٢)</sup>.

محمد بن محمد دیب حمزة (۱۳۳٤ - ۱۲۱۳ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۳م) عالم مدرِّس شرعي، واعظ خطیب. ویعرف بمحمد الطواشي.



من دمشق. ولد لأبوين محبين للعلم والعلماء. بدأ حياته عاملًا، ثم شرع في تحصيل العلم على والده وأخيه الأكبر، وقد حفظ ألفية ابن مالك، وأجزاء من كتاب الله، والأربعين النووية، ولما يتجاوز العاشرة من العمر. وحضر دروس الشيخ بدر الدين

 <sup>(</sup>٣) معجم المعاجم والمشيخات ٩٣/٣، علماؤنا في بيروت
 ص ٤٧. ورسمه من موقع دراسات. وهو محمد محمد جمعة
 الداعوق.

الحسني، وعلى الدقر، وعبدالوهاب دبس وزيت. ثم سافر إلى مصر والتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وحصل منها على الماجستير. مارس التدريس في قرى دمشق وضواحيها، ثم عيِّن مدرسًا في المعهد الشرعي بمجمع أبي النور الإسلامي، وعند افتتاح كلية الدعوة الإسلامية الليبية فرعًا لها في دمشق عيِّن مدرسًا محاضرًا فيها، وبقى فيها إلى وفاته. شارك في محاضرات وندوات بليبيا وإيران. وكان عضوًا في مجلس الإفتاء الأعلى. ومارس إلى جانب التدريس- الخطابة والوعظ والإرشاد في مساجد مختلفة. وكان خطيبًا في الجامع العمري بالقابون. وقدم للتلفزيون عدة برامج ناجحة، منها برنامج (يا رب) في تُلاثين حلقة، وبرنامج (إرشاد وإنشاد)، وبرنامج (يا الله) وبرنامج (مناجاة). توفي إثر حادث يوم الثلاثاء ٢٣ محرم، الموافق ١٣ تموز (يوليو).

مؤلفاته: دراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكريم (أصله ماجستير)، مسرحيات قرآنية (٢ج)، التآلف بين الفرق الإسلامية، الضياء في أصول الفقه، (صور منه عدد من النسخ بخط اليد، واعتمد تدريسه)، كتاب في الفقه الحنفي (وصل فيه إلى باب الصلاة)، حاشية غاية الأرب على تمذيب شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام، سبائك الذهب في ديوان الخطب(۱).

#### محمد بن محمد الذهباني (١٣٤٥ - ١٤١٨ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٧م)

شاعر شعبي شهير، مهتم بالتاريخ. من ذَهْبان شمال صنعاء (اتصلت بحا)، وتعلم في مدارسها. اهتمَّ بالتاريخ، وعشق الأدب والشعر، فنظم قصائد غنائية، وغنَّى له فنانون، ومات في شهر أيلول.

له: الشباب المحروم، وادي بنا، الأنغام الشعبية، المطرقة والفأس، أغاني الحقول، ثورة الجوع، اليمن ضحية التخلف والجشع، دموع الأسى، أناشيد ثورة اليمن، النضال المهاب، مباهج الحياة، أثمة اليمن (٢).

#### محمد محمد رشاد عبدالعزیز (۱۳۳۰ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۷۹م)

داعية مجاهد، شاعر إسلامي، مترجم حاذق.

من مواليد مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حفظ القرآن الكريم، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أتقن الإنجليزية والفرنسية، وحصل على دبلوم الترجمة من جامعة القاهرة، ثم كان رئيس قسم ببلدية الإسكندرية، ومديرًا لإدارة الشؤون ببلدية الإسكندرية، ومديرًا لإدارة الشؤون الإدارية بشركة تنمية الصناعات الكيماوية، ودرَّس اللغات الأجنبية. انتمى إلى جماعة الإحوان المسلمين، وكان عضوًا بلجنة تأهيل وإلحاق الجاهدين في حرب فلسطين الإسلامي. ألقى قصائده الإسلامية في المركز الأول في مسابقة هيئة اليونسكو الدولية الترجمة عام ١٣٩٢ه.

له ديوان شعر مطبوع بعنوان: تصوير مشاهد الدعوة<sup>(٣)</sup>.



(۲) معجم البلدان والقبائل اليمنية ۲۰۳۱، موسوعة شعر الغناء اليمني ۳۲٤/۲، موسوعة الألقاب اليمنية ۲۲٤/۲.
 (۳) الدعوة (مصر) ع ٤١٤ (شوال ۱۳۹۹هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية، موقع أخبار دمنهور (۲۳۲هـ).

محمد محمد زهرة (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد الزواوي (۱۳۵۰ – ۱۴۳۱ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۱۱م) رسّام کاریکاتیر.



من بنغازي بليبيا. درس حتى الرابعة الابتدائية، عمل في مجلة الإذاعة بطرابلس عزجًا صحفيًا ورسّامًا عام ١٣٨٣هـ عزجًا صحفيًا ورسّامًا عام ١٩٦٣هـ ثم انتقل إلى مجلة (المرأة)، إلى جانب نشر رسومه في معظم الصحف التي كانت تصدر، والتزامه اليومي بنشر رسومه بصحيفة (الثورة)، ثم كان رسّامًا بصحيفة الأسبوع السياسي، ثم بجريدة الجماهيرية، وصحيفة الأسبوعية، التي أوقفتها اللجان الشعبية الأسبوعية، التي أوقفتها اللجان الشعبية بسبب انتقاده للنظام السياسي نحاية وخارجية. وسقط ميثًا وهو يرسم في يوم الأحد ٤ رجب، ٥ يونيه(٤).



أنموذج من رسوم محمد الزواوي الكاريكاتيرية

<sup>(</sup>١) كتب الترجمة محمد نور يوسف، ومرجعه: سبائك الذهب في ديوان الخطب للشيح محمد حمزة ص١٥٥٠. ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الحرة ٣١ مايو ٢٠١٢م.

#### محمد محمد سالم الحديدي (١٣٤٥ - ١٤٣١ ه = ١٩٢٦ - ٢٠١٠م) مستشار هندسي، أديب مترجم.



من مواليد مدينة بورسعيد بمصر، حصل على إجازة في الهندسة، مع دراسات في مختلف فروع الإدارة، عمل ضابطًا بالقوات المسلحة، وخبيرًا استشاريًا في الإدارة، وعضوًا في جمعية مهندسي الإنتاج بأمريكا، وفي اتحاد الكتاب بمصر. كتب الرواية والمقالة وعرض الكتب، وراجع العديد من الترجمات لمترجمين، ونعي في ١٣ ذي الحجة، ١٩ نوفمبر.

#### محمد سالم الحديدي (خطه)

مؤلفاته الأدبية: أنشودة الغرباء (ديوان شعر)، الجدران (رواية)، شبان هذه الأيام، شخص آخر في المرآة، قبل أن يهبط الظلام، امرأة أخرى، الحبّ رجل. وله أيضًا: نماذج من الرواية العالمية، خفايا المستقبل، استرداد مصر.

وله تآليف وترجمات في علوم الإدارة، مثل:

كتابة التقارير في الصناعة والأعمال. وترجم عددًا كبيرًا من الدراما المعاصرة لسلسلة (من المسرح العالمي) التي تصدرها وزارة الإعلام بالكويت، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

# محمد محمد سالم محیسن (۱۳٤۸ - ۱۹۲۹ = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۱م) عالم أزهري جليل مقرئ، لغوي، مفسّر. اسمه الكامل: محمد محمد محمد سالم محيسن.



حاصل على الدكتوراه في الآداب العربية، متخصِّصًا في القراءات وعلوم القرآن، أخذ القراءات عن الشيخ عبدالفتاح القاضي، ومحمود دعيبس، وعامر السيد عثمان. أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة الأزهر، وبجامعات الخرطوم، وأم درمان بالسودان، والإمام محمد بن سعود (بأبما والرياض)، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر، عضو اللجنة المشرفة على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، أثرى المكتبة الإسلامية بأكثر من مائة مصنف، تأليفًا، وتحقيقًا، وشرحًا، وتعليقًا، بعضها مقرّر على طلاب معاهد القراءات بالأزهر لأكثر من أربعين عامًا. وقد تاقت نفسه إلى وضع تفسير للقرآن الكريم، يختم به حياته العلمية، فأنهى عمله الأكاديمي في جامعتي الإمام والحامعة الإسلامية، وعاد إلى رحاب الأزهر

(۱) اتحاد كتاب مصر (موقع) استفيد منه في شهر ذي المجمعة ١٩٨/٤ معجم البابطين للشعراء العرب ١٩٨/٤، موقع نادي القصة (رجب ١٤٣٣هـ).

عاكفًا على وضع هذا التفسير، الذي أكد في مقدمته أنه سيلتزم بالتفسير المأثور فقط، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو عن التابعين رحمهم الله تعالى، وقد صدر تفسيره بعد وفاته في مجلدين بعنوان: اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور. توفي في المنثور محمر، ٣ مايو.

ومن مؤلفاته التي وقفت عليها أو ذكرها في كتابه «تصريف الأفعال والأسماء»: المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة - الإعراب - التفسير، الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية، الهادي: شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، الرائد في تجويد القرآن، القراءات وأثرها في علوم العربية، إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين وبآخره متن الضبط، الفتح الربايي في علاقة القراءات بالرسم القرآني، فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن، الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية، تاريخ القرآن الكريم، الكامل في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر، القراءات العشر المتواترة، أنت تسأل والإسلام يجيب، إعجاز القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام: حياته وآثاره اللغوية، أبوبكر بن الأنباري: حياته وآثاره. وكتب أحرى عديدة له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### محمد محمد السماحي (١٣٢٥ - ١٤٠٤ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٤م) من علماء الأزهر.

ولد في قرية برج البرلس من محافظة الغربية بمصر. والده من علماء الأزهر ومفتي البلد.

 (۲) الأهرام ع ٤٢٨٢٢ (١٩٢٥/١/١٥هـ)، منة الرحمن ص١٩١١، إمتاع الفضلاء ٤٥١/٤. وصورته من موقع» طريق الحق».

حفظ القرآن الكريم وجوَّده قبل أن يلتحق بالأزهر. حصل على الأستاذية (الدكتوراه مع التخصص). درَّس التفسير والحديث بكلية أصول الدين، درَّس العلوم الدينية في المملكة الليبية، وفي مكة المكرمة عيِّن أستاذًا للدراسات العليا بكلية الحديث. توفي في أوائل شهر ذي الحجة.

ومماً طبع له رحمه الله: المنهج الحديث في علوم الحديث (قسم منه)، غيث المستغيث في مصطلح الحديث، المعلم بشرح المختار من صحيحي البخاري ومسلم، أبو هريرة في الميزان.

ومما هو مخطوط له: القرآن الكريم والقضايا الإنسانية، آيات الألوهية في القرآن الكريم، التأمين من الزاوية الإسلامية، في ظلال الإسلام، تفسير القرآن الكريم حسب النزول (وصل فيه حتى سورة الزمر)، تيمية يردُّ على ابن تيمية (عدة مقالات)(١).

محمد بن محمد السماوي (۱۳۳۰ - ۱۶۱۰ = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۹م) عالم سني، مؤرِّخ، لغوي.



من هجرة العِرّ في مخلاف (سماه) باليمن. أخذ عن علماء ذمار وزبيد وصنعاء، من شيوخه أحمد بن عبدالوهاب الوريث، سليمان بن محمد الأهدل، علي بن علي الأكوع. درَّس بعد أن تمكن من العلوم الشرعية، وتولَّى القضاء بالنيابة في بلدته، ومُنح لقب مرشد ناحية عتمة في العهد الجمهوري تقديرًا لمواقفه الوطنية. ويبدو من

(١) الأزهر (ذو الحجة ١٤٠٤هـ) ص٢٠٢٦.

قصيدة له أنه (من أهل الحديث) وليس متصوفًا. توفي في ١١ ربيع الآخر.

منصوفا. توي ي ١١ ربيع الاحر. من آثاره: تمييز أُمَّة الصدق من الكذب (ط)، التوسُّل إلى تحريم التوسُّل، السمط الحاوي الجامع لتراجم علماء بني السماوي، عمدة البراهين في طهارة الميت من المسلمين (وهو ردُّ على أصحاب المذهب الزيدي الهادوي بأنه نحس)، القواعد الشرعية فيما كلام الأثبات بعدم تقليد الأحياء والأموات، ديوان شعر (خ)، الحوار الدائر في من يسبُّ الدهر عند نزول الدوائر، الأسود العنسي على حقيقته، منتهى المآرب شرح نصيحة الطالب، اليمن: المربز التحرر في الماضي والحاضر، الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذرات العربية في الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية (٩ ج)(٢).

محمد محمد السنوسي مقلد (۱۳۳۲ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد بن سودة (۱۳۳۰ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد شتا أبو سعد (۰۰۰ - نحو ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۳م) <sup>(۲)</sup> مستشار وخبير قانوني.

من مصر. أستاذ جامعي، رئيس محكمة الاستئناف العالي وأمن الدولة العليا بمصر، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء في الرياض، عضو المحالس القومية المتخصصة في مصر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد

(٢) هجر العلم ١٤٠٦/٣، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/٠١٨، موسوعة الأعلام للشميري. (٣) وفاته بين ١٤٢٣–١٤٢٣هـ.

السياسي والإحصاء والتشريع، عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، محكم وخبير قانوني في الأمم المتحدة. له سلسلة كتب في مستقبل التشريع الإسلامي.

من عناوين كتبه: الأثر الرجعي للشرط في القانون المدين المصري المقارن، الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة، التزام الدولة بحماية عقيدة الإسلام وفقًا للنظام الأساسي للحكم، دور التربية والتعليم في تحقيق التنشئة الاجتماعية في ظل النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية، الشرط كوصف للتراضى، وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للخروج من دائرة الكفر الاعتقادي، تعدد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف المدَّ الاستشراقي، مختصر كتاب الردّ على المنطقيين، أحكام العقود المعلقة على شرط العقود المدنية، التعويض القضائي والشرط الجزائى والفوائد القانونية، المعارضة في الأحكام الجنائية: تعليق فقهى وقضائي. وكتب أخرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين).

محمد محمد أبو شُهبة (۱۳۳۲ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۳م) عالم محدِّث جليل.



من مصر. حاز شهادة الدكتوراه في الحديث من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عمل أستاذًا للحديث بكلية الشريعة في مكة المكرمة، وأشرف فيها على رسائل علمية،

كتب ودافع عن علوم القرآن والحديث بفكر واع وحجة قوية، وله مؤلفات رائعة في ذلك.

ومما كتب فيه وفي علمه: الشيخ محمد أبو شهبة وجهوده في السنة/ محمود عبدالوهاب رحمة. - القاهرة: جامعة الأزهر (رسالة علمية).

وكتاب ينتظر الطبع بعنوان: الدكتور محمد أبو شهبة: حياته وآثاره/ أحمد مصطفى فضلية.

وله مؤلفات كثيرة قيمة، منها: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، أعلام المحدِّثين، تفسير سورة الواقعة: صور من الإعجاز البياني وأحكام المعاني، حول تفسير القرآن الكريم: المدرسة المكية، دفاع عن السنة وردُّ شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: دراسة محررة جمعت بين أصالة القلم وجدة الحديث، المدخل لدراسة القرآن الكريم، بيان الشبه الواردة على السنة قديمًا وحديثًا وردُّها ردًّا علميًا صحيحًا (ثم طبع مع «دفاع عن السنة»)، الوضع في الحديث (رسالته في الدكتوراه)، التعريف بكتب الحديث الستة، في رحاب السنة: الكتب الصحاح الستة (لعله السابق؟)، شرح المختار من صحيح مسلم بن الحجاج، المختار من صحيح مسلم بن الحجاج، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. وله كتاب مخطوط بعنوان «توفيق الباري بشرح صحيح البخاري» في أكثر من عشرة أجزاء <sup>(١)</sup>.

محمد محمد صادق الصدر (١٣٦٢ - ١٤١٩ = ١٩٤٣ – ١٩٩٩م) مرجع ديني للشيعة في العراق.

 (١) الأزهر (ذو القعدة ١٤١٨هـ) ص١٧٧٤ (ولم أعتمد على هذا المصدر).



من النحف. ابن عم محمد باقر الصدر. من أساتذته الخميني، أبو القاسم الخوئي، ابن عمه المذكور، وتأثر بمشروعه. تخرَّج في كلية أصول الفقه بالنحف، ثم باشر تدريس الفقه الاستدلالي (الخارج)، وكتب بحوثًا معمقة في المهدي المنتظر. وصار من أبرز رجالات الشيعة، وكانت الحكومة العراقية قد خولته للإشراف على الحوزة الشيعية في النحف والعتبات المقدسة عندهم، واعتبرته المرجع الأول للطائفة إثر وفاة المرجع المراب للطائفة إثر وفاة المرجع السابق «أبي القاسم الخوئي». اغتيل مع السابق «أبي القاسم الخوئي». اغتيل مع بخليه في النحف يوم الاثنين ٧ ذي القعدة، وسوء تفاهم بين إيران والنحف وبيروت حول تحديد المرجعية الدينية.

## بيت لم يلته ال حَمَّا لَحَجُمُّ اذَا لَعَلَى بَهُذَهِ الرَّسُّالَةِ الشَّرَهِ عَدَّى اللَّهُ مَعَ اللَّه مُحَدًّا لَحَدَّى مَعَ اللَّهُ م مُحَدًّا لَحَدَّى مَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

#### محمد الصدر (ختمه، وليس خطه)

كتبه: موسوعة الإمام المهدي، منهج الصالحين (٢ ج)، فقه الأخلاق، الصراط القويم، فقه الطبّ، منهج الأصول، فقه المسائل المستحدثة، الأسرة في الإسلام. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم

المؤلفين)(٢).

#### محمد محمد صادق الكاروري (۲۰۰۹ - ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹م) ناعبة.

من الرعيل الأول للحركة الإسلامية بالسودان. فاز في انتخابات عام ١٣٨٥هـ في دائرة نوري، واعتقل وعذّب إبان عهد الرئيس جعفر النميري في أحداث الجزيرة أبا. وكان عضوًا ناشطًا في مجالات العمل السياسي والدعوي، وتجرد لخدمة الدين والوطن، ونعاه المرشد العام للإحوان المسلمين بمصر. مات في شهر صفر").

# محمد بن محمد الصالح الأنصاري (١٣٤٩ - ١٩٨٤ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد صالح ضيائي (١٣٥٩ - ١٤١٥ه = ١٩٤٠ - ١٩٩٤م) زعيم أهل السنة في إيران.



ولد في قرية هود. درس العلوم الشرعية على الشيخ أحمد فقيهي مفتي أهل السنة بفارس، وتابع دراسته في مدرسة سلطان العلماء عمدينة «لنجة». انتقل إلى المدينة المنورة، وتحرَّرج في الجامعة الإسلامية عام ١٣٩٠هـ. عاد بعد ذلك إلى «بندر عباس» في إيران،

(۲) الوطن العربي ع ۱۱٤۸ (۱۹۹۹/۳۰م) ص.۲۰ المجتمع ع ۱۹۶۱ (۱۱۸/۱/ ۱۹۱۹هـ) ص.۱۱ معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ۲۰۸/۲۰ موقع مؤسسة الصدريين. وهو غير «محمد الصادق بن محمد حسين الصدر» المتوفى سنة ۱٤۱٥هـ.
(۳) جريدة السوداني (۱۹/۲/۱۹).

وعمل مدرسًا للعلوم العربية وخطيبًا وإمامًا للجمعة فيها، وبدأت السلطات الإيرانية في مضايقته ابتداءً من العام ١٠١هـ، واعتقل بعد مقابلة نشرت له في محلة «المحتمع» في ٥/ ١٩٨٢/١ م، لمدة أربعة أشهر، أفرج عنه بعدها وظل تحت الرقابة والملاحقة الأمنية، اعتقل مرة أخرى بعدما أعلن انتقاده لما أعلنته الحكومة من أن فتاوي الخميني ملزمة لسائر المسلمين، شأن فروض الدين الحنيف، كما تعرض لضغوط كبيرة في طهران لكي يعلن ولاءه لعلى خامنئي ك «مرجع للتقليد» لسائر المسلمين، إلا أنه رفض هذه الضغوط قائلًا: إن أهل السنة لا يعملون برالتقليد». وقد قام بدور بارز في الحفاظ على الهدوء في مناطق السنة في بندر عباس ولاريستان إثر تحرك السنة في أماكن أخرى من إيران احتجاجًا على تمديم أقدم مساجد السنة في «مشهد»، وزادت الضغوط عليه حينما توجه إلى طهران والتقى بعدد من الملالي الشيعة طالبًا منهم المساعدة على إعادة بناء المسجد الذي هُدم في «مشهد» وإعادة فتح مسجد الدكتور مظفريان في شيراز، ورفع القيود المفروضة على المدارس وأماكن العبادة السنية في أرجاء إيران. وكان قد برز بعد وفاة الشيخ أحمد مفتي زادة كواحد من أبرز علماء السنة في إيران، وعذِّب هو الآخر، ومات من آثار التعذيب (تُنظر ترجمته). اغتيل في ۱۲ محرم، ۲۰ حزيران (يوليو). وادعت السلطات الإيرانية أنه مات في حادث سيارة، لكن أهله أكدوا أنه قُتل تحت التعذيب، حيث وجدوا جثته مشوهة، حتى صعب التعرف على وجهه، ومثِّل بما تمثيلًا بشعًا. وكان من الواضح بأن ذراعيه وساقيه قد بُترت، وأن الرأس قد هُشم، كما لوكان بفعل ضرب متكرر بأداة صلبة (١).

(١) العالم الإسلامي ع ١٣٧٠ (١٥/٣/١٥)،

محمد بن محمد صالح طحان (۱۳۳۸ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۰م)

لقب بدگلال»، وعُرف به واشتهر.



ولد في حلب، تخرَّج في دار الحفاظ، لازم الشيخ محمد نجيب خياطة أربعين عامًا، وأجيز منه بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرَّة، درَّس في الجامع الأموي الكبير أصول التجويد والقراءات، ومساجد أخرى كثيرة، وفي المنازل، والتقى في مصر بكبار القراء وقرأ على بعضهم، كما سافر إلى الحجاز والتقى بقرائها، تخرَّج على يديه كثير من المقرئين والخطباء والعلماء، وأعداد كثير من سائر أبناء مدينته (٢).

محمد بن محمد طه الخفاجي (۱۳٤٠ - ۱۳۲۹ هـ = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۲م) فقيه شيعي، أديب مصنف. عُرف بمحمد الكرمي.



ولد في مدينة النجف، وتعلم في الحوزة الشيعية، ثم درَّس فيها، وفاز في انتخابات محلس الشورى الوطني، ثم تركه ليمثل الجتمع ع ١١١١ (١٤١٥/٣/١) ص ٢٥، وع ١١١٧ (٢١٥/٤/١٤) منة أوائل من حلب (٤٦١/١) إمتاع الفضلاء ٤٢١/٤.

(٥) سنوات، عمل مديرًا للمركز الإسلامي بواشنطن (٩) أعوام منذ ١٣٩١- ١٤٠٠ بنيويورك بعد ذلك، قام خلالها بمسؤوليات (٣) المنتخب من أعلام الفكر ص٥٩٥، معجم المؤلفين العرقين ٢٣٣/٣، معجم الباطين لشعراء العربية.

محمد محمد عبدالرؤوف (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

الخوزستانيين في مجلس خبراء الدستور

لتدوين أول دستور إسلامي في إيران. ومات

بقم. كتب مقالات وشعرًا في الصحف.

وطبع له من الكتب: الحياة الروحية

(٥مج)، الوشاح في شرح التلخيص

(٣مج)، التقريب إلى حواشى التهذيب،

نتائج الفكر في شرح الباب الحادي عشر،

عواطف ثائرة (ملحمة شعرية)، الأعمال

الأربعة للحساب، التحفة المحمدية،

تخميس القصيدة الكوثرية لرضا الهندي،

حساب المواريث، مدينة العصر الحاضر،

نهج البلاغة: معارفة وفنونه، بحوث وآراء

(٦مج)، أصول الدين الإسلامي. وله

مؤلفات مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم

المؤلفين)(٣).



محمد عبدالرؤوف رأس الجامعة الإسلامية العلمية بماليزيا

من مصر. درَس في الأزهر (١٥) عامًا

وتخصُّص في التفسير، حفظ القرآن الكريم

عن ظهر قلب، ثم درَّس في الأزهر،

وفي المعهد الإسلامي بالكويت أواخر

الأربعينات الميلادية، أستاذ في جامعة الملايو

(٩) سنوات. ثم درَس في جامعة كمبردج

تعليمية واستشارية وإدارية كثيرة، إضافة إلى الواجبات الدينية والاجتماعية، وألقى محاضرات في مختلف مناطق أمريكا وكندا، ورأس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وهو صاحب مشروع افتتاح قسم العلوم الإسلامية بهذه الجامعة، وجعل اللغة العربية فيها لغة التدريس. توفي بأمريكا في أول ذي القعدة، ديسمبر.

من تآليفه: تأملات إسلامية في الرأسمالية والديمقراطية (ترجمه من الإنجليزية غالي عودة)(١).

محمد عبدالفتاح محمد (۲۰۰۰ - ۱۶۲۸ = ۱۹۰۰ م) محمد (تکملة معجم المؤلفين)

محمد محمد عبداللطیف بن الخطیب (۱۳۱۸ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۱م) مفسِّر، کاتب إسلامی، أدیب، ناشر.



ولد في القاهرة، حصل على الشهادة الابتدائية، وعكف على تثقيف نفسه وفق منهج متكامل حتى أصبح واحدًا من علماء عصره في التفسير وعلوم القرآن وعلوم إسلامية أخرى، وعمل في مطبعة والده (المطبعة المصرية) منذ صغره، التي تخصصت في طباعة القرآن الكريم، ثم وعمال طباعيه وفنية أخرى، وكان

(۱) وترجمته منه (مع إضافات)، الفيصل ع ۱۸۲ (شعبان العجاد) ص۱۱۷هـ (معبان المصدر ۱۵۱۲هـ)؟ ولم أعرف الصحيح.

عضوًا في نقابة الأشراف، وجماعة القرآن الكريم، وجماعة الإخوان المسلمين، والمجلس الصوفي الأعلى، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وله شعر ديني.

وله عدد من المؤلفات الإسلامية، منها: الفرقان في جمع وتدوين القرآن، هذا هو الحق: ردُّ على مفتريات كاهن كنيسة، المرأة في شتى العصور، الحبّ، غريب القرآن، أوضح التفاسير. وله منظومتان: منظومة الإمام أبي عبدالله الحسين، أسماء الله الحسين، أسماء الله الحسين، أسماء الله الحسين. ").

محمد محمد عطية

( • • • - ٢٢٤ ٢ ه = • • • - • • • ٢٩)

(تكملة معجم المؤلفين)

صدرت له الدواوين التالية: في معية الله، الدعاء الأعظم، أشعار المسيرة الخضراء، وله ديوان مخطوط عنوانه: بستان وريحان. وله أعمال أخرى مخطوطة، مثل: العبرة من كلام الأدباء: مختارات شعرية، محاولات في القصة القصيرة، من كل بستان زهرة، مقالات وأشعار عن الهند وزعيمها المهاتما غاندي، أفكار ودراسات في الأدب

محمد محمد علي قرنة (١٣٣٥ - ١٣٩٩هـ = ١٩١٦ - ١٩٧٩م)

والاجتماع، دروس في مكارم الأخلاق،

عيون المحفوظات للبنين والبنات، ألوان زاهية

من الحكمة الهندية (ترجمة عن هبابون)(").



محمد بن محمد العلمي (۱۳۵۱ - ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۳م) شاعر أديب مترجم.

ولد في مدينة فاس، تخرَّج في معهد الدروس العليا بالرباط، وحصل على شهادة الترجمة، ودبلوم اللغة العربية، ثم درَّس في مكناس، وعمل ترجمانًا بالسفارة الهندية بالرباط، وموظفًا بوزارة الأنباء حتى تقاعده، وكان عضو لجنة إحياء التراث القومي، ولجنة أدب الطفولة، راسل صحفًا عربية وأجنبية، وشارك في ندوات أدبية. وفي أشعاره روح إسلامية. توفي عدينة سلا.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في بلدة شطورة بمحافظة سوهاج، حفظ القرآن الكريم، وتعلم في المعاهد الأزهرية، وأحرز الشهادة العالية من مدرسة دار العلوم، وظلً مدرسًا في عدة مدن، وأصبح مديرًا عامًا لإدارة التعليم الابتدائي، ومثل محافظته في عدد من المؤتمرات، وكانت له صلات بعدد من أدباء العصر، ومن أوفى تلاميذ العقاد. توفي بالقاهرة.

من المصنفات التي حققها: نثر الدرّ للآبي (٤ أجزاء منه)، ربيع الأبرار وفصوص الأخبار للزمخشري (٤جه، طبع منها ح٢)، المحمدون من الشعراء للقفطي. كما طبع له ديوان: في تيه الحياة.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، ببليوغرافيا الشعر العربي الحديث والمعاصر بالمغرب (١٩٣٦ - ٢٠٠٠م) ص٥١٥

(وولادته في هذا المصدر ١٣٦٧هـ؟).

وله ديوانان مخطوطان: الحصاد، في الصحراء. ومسرحية شعرية بعنوان: سلمي. ورواية تاريخية: ابن البلد (خ)، وترجم لطاغور كتابه: السادهانا أو كنه الحياة (١).

### محمد بن محمد علي مَطَّة (١٣٧٩ - ١٣٧٩هـ = ١٩٥٩ - ٢٠٠٩م) أديب ثقافي.

من زبيد. من أصول هندية. حاصل على إجازة في تخصص الفلسفة والاجتماع من جامعة صنعاء. عمل في التربية والتعليم (٤٤) عامًا، ثم انتدب إلى مكتب الثقافة بزبيد، رأس جمعية ومركز الخطِّ العربي بزبيد. أسهم في تأسيس المركز الثقافي بزبيد، وأسس مهرجان زبيد للشعراء الشباب هشارکة (۱۰۰) شاعر شاب، فکان صاحب تأثير فاعل في الحركة الثقافية والاجتماعية باليمن. وابتكر طريقة تعليمية لإعراب القرآن الكريم سمّاه «إعراب القرآن الكريم بالترميز الإلكتروني الملون» وأجازه علماء زبيد. توفي في شهر جمادى الآخرة،

له من الكتب: زبيد في عيون الشعراء، قلم الكتّاب في قواعد الخطِّ والإعراب، الإقطاع القبلى وعلاقته في اليمن، الحتمية التاريخية عند ابن خلدون، ترتيلات عاشق زبيدي (ديوان شعر)<sup>(۲)</sup>.

### محمد محمد علي يوسف (7771-3731a = 73P1-7777)

غُرف بر «محمد يوسف».

(٢) موقع موطن العقيق اليماني (١٤٣٤هـ)، موسوعة الألقاب اليمنية ٥٠٣/٦.



ولد في المنصورة بمصر. حصل على إجازة في الأدب الإنحليزي والتربية من جامعة عين شمس. درَّس، وعمل مدة طويلة مديرًا لتحرير محلة «مرآة الأمة» الكويتية، وحصَّل جوائز. مات في أواخر شهر رمضان بالكويت.



دواوينه الشعرية: قراءة صامته في كراسة الدم، عزف منفرد أمام مدخل الحديقة، الحفر بالضوء على أشجار حديقة شجر الدرّ، صلصلة، تغريبة الفوفور، ذاكرة للرأس المقطوع، داليا، محاكمة زرقاء اليمامة (مسرحية شعرية)، أنا مين، سنبلة المنفى، دليلة. وله غير هذا مما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

محمد محمد عمران هريدي (2771 - 2721 = 2291 - 7. . 74) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن محمد العيدي (۱۳۱۷ - ۲۱۱۱ه = ۱۹۸۱ - ۲۹۹۱م) عامل متصوف. لقبه بديد الأبييري.

ولادته بضواحي أبي تلميت في موريتانيا. رحل في طلب العلم، وكان فيه ذكاء وورع واستقامة، حصل على إجازة في القراءات السبع، وأخذ ورد التيجانية عن الشيخ يحيى بن أحمد فال. اشتغل بالتدريس، وانقطع عن الأمور الدنيوية، وكان يفرُّ إلى الصحراء من الشهرة، وألف في أنواع العلوم. مات في شهر ذي الحجة.

من تصانيفه التي يبدو أنها مخطوطة: تعليق على الإضاءة للمقري، تعليق على نظم ابن بري في التجويد، شفاء المريد وتحفة المريد لا العنيد في التصوف، كتاب في أسرار الحروف والقرآن الكريم، منظومة في الفقه، المسرّة والأسرار، الفوائد، نور البصيرة في الردّ عن شيخه أحمد التجاني، إفادة الإحوان في كيفية سلوك الطريقة التجانية، ديوان شعري في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، ديوان في مدح شيوخه، فتاوى فقهية، نظم في أسماء الله الحسني، نظم في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم (١).

محمد بن محمد الغشم (7771 - 4.31 = 1191 - 1191)عالم مطلع مشارك.

<sup>(</sup>١) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين ٦٢٨/٤، ووفاته من أحد أعداد جريدة الأهرام أواخر شهر رمضان، وحديث عنه في ع ٢٧٤٤ (١٤٢٤/١٠/٢٣هـ) وآخر ما أرسله إلى الجريدة ونشر بعد وفاته، وع ٤٤٤١ (١١/١٠/١٦هـ).

<sup>(</sup>٤) موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٢٤٩/١.



ولد في القارة باليمن. درَّس في المدرسة العلمية بصنعاء، وفي إب كان قاضيًا، سُجن عشرة أشهر بتهمة انتمائه إلى الأحرار، ثم كان قاضيًا في وصاب السافل ثم العالي. وفي صنعاء تولَّى أعمالًا قضائية متفرقة بعد الثورة، فعيِّن نائبًا لرئيس الحكمة العليا للنقض والإبرام، وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى. اشتهر بزهده وعفته وعدله، والتدريس لمن يرغب، مع ولع شديد والتدريس لمن يرغب، مع ولع شديد بالمطالعة، وحافظة قوية وذكاء مفرط. توفي صنعاء ١٠ محرم (۱).

محمد بن محمد فال (۱۹۸۰ - ۱۹۸۰ هـ = ۱۹۸۰ م)

قاض مصنِّف. من موریتانیا.

له نحو (۱۰۰) مصنَّف (۲).

محمد محمد الفحام (۱۳۱۲ - ۱٤٠٠ه = ۱۸۹۶ - ۱۹۸۰م) شیخ الأزهر.



(١) هجر العلم ١٦٥٣/٣.

 (٢) بلاد شنقيط: المنارة والرباط ص٥٣٦. ولم أعرف المقصود به، وربما مرَّ أويأتي باسم آخر، فمثل هذا المصنف لا يخفى.

ولد في الإسكندرية، حفظ القرآن الكريم وجوَّده، ودخل المعهد الديني، ونال العالمية النظامية الأزهرية، وأرسل في بعثة إلى باريس للحصول على الدكتوراه في الآداب، وكان موضوع رسالته: «معجم عربي فرنسى لاصطلاحات النحويين والصرفيين العرب». عين مدرسًا للأدب المقارن بكلية اللغة العربية، كما درَّس النحو بجامعة الإسكندرية، وأصبح عميدًا لكلية اللغة العربية. أحيل على المعاش، ثم عيِّن شيخًا للأزهر في عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، وانتخب لعضوية محمع اللغة العربية في عام ١٣٩٢هـ. وكان له نشاط علمي، فقد شارك بحكم عمله في الأزهر في مؤتمرات عالمية إسلامية، وله فيها بحوث وكلمات. توفي يوم ١٩ شوال، ٣٠ آب (أغسطس).



محمد الفحام.. شيخ الأزهر

له مؤلفاته متنوعة ولكن معظمها لم ينشر في كتاب مكتمل، إلا كتابه عن سيبويه، وقد نُسخت في هيئة محاضرات ومذكرات لطلبة الكلية، كما أن له بحوثًا كثيرة نشر بعضها في مجلة مجمع اللغة العربية.

ومن عناوین کتبه: محمد: نظرة عصریة جدیدة (مع آخرین)، عمر: نظرة عصریة جدیدة (مع آخرین)، المسلمون واسترداد بیت المقدس (۲).

**محمد محمد فضالي** (۱۳۳۳ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۵ - ۲۰۰۵م) باحث وتربوي رياضي.



من القاهرة. حصل على عدة دبلومات من الخارج، هي: دبلوم في تدريس العلوم والرياضة، التربية البدنية، الإدارة العليا في التربية الترويحية، وعلى الماجستير في كلِّ من والدكتوراه في التربية من جامعة أنديانا والدكتوراه في التربية من جامعة أنديانا والتدريس والإدارة الرياضية، وعميدًا لمعهد التربية الرياضية، وعميدًا لمعهد والرياضة بالمجالس القومية المتخصصة، رئيس اتحاد كرة اليد. مثل مصر في عدد واضطلع برئاسة وسكرتارية وعضوية هيئات واضطلع برئاسة وسكرتارية وعضوية هيئات رياضية محليًا ودوليًا. مات في ٩ من شهر ربيع الآخر، ١٧ أيار (مايو).

من ترجماته: تاريخ التربية البدنية/ ديوبولد. ب. فان دلين، آلمر.د. ميتشل، بروس. ل. بنيت (ترجمة مع محمد عبدالخالق علام)، التربية البدنية: معرفتها وتفهم أبعادها/ تحرير الاتحاد الأمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح (أ).

# محمد بن محمد الفكيكي (محمد - ۱۹۸۸ م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٤) وترجمته منه، الأهرام الرياضي ٢/٢/،١٠٢م.

(٣) المجمعيون في خمسين عامًا ص ٣١٣، المعلومات: يوليو- سبتمبر ١٩٩٥ ص١٩٢، الأخبار ع ١٠٦١٨، شيوخ الأزهر ٥/٥، الموسوعة العربية الميسرة ١٧٢٣/٣ أعلام مصر في القرن العشرين ص ٤٤١، الأزهر (ذو القعدة معدده) ص ١٤٩٤٠.

#### محمد محمد قاسم (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) أستاذ علوم.

من مصر. أحرز درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام ١٣٩٩هـ. أستاذ فلسفة العلوم في الكلية نفسها، وفي جامعة بيروت العربية، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة الأولى. مات في الأسبوع الأول من شهر جمادى الآخرة، نحو ٢٣ يونيو.

باسم «محمد محمد قاسم» وقفت على المؤلفات التالية له: أطلس الأجهزة التعويضية التعويضية (ترجمة)، بخارب عالمية والأطراف الصناعية (ترجمة)، بخارب عالمية تحرين) الحثل العضلي (ترجمة)، المدخل إلى فلسفة العلوم السنسنة المشقوقة، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، في الفكر الفلسفي المعاصر. (ويلزمه تحرير).

وعنوان رسالته في الماجستير: منهج الاستقراء ومصادر البحث العلمي عند برتراند رسل.

#### محمد محمد القصاص (۱۳۳۱ - ۱۹۰۷ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۷م) کاتب ناقد، لغوي مترجم.



من مصر. تخرَّج في قسم اللغة العربية واللغات السامية بجامعة القاهرة، تتلمذ فيها على طه حسين، وأحمد أمين، وأمين الخولي؛ وغيرهم، ونال الماجستير في موضوع (ابن

جني وفلسفته اللغوية)، ثم أوفدته جامعة القاهرة إلى السوربون، ليحصل منها على الدكتوراه في اللغات السامية، وفقه اللغة، ثم التحق بمدرسة اللغات الشرقية الحية (قسم اللغة العربية)، وحصل منها على الدبلوم، ومن قسم الفلسفة أيضًا حصل على إجازة الدولة، ثم التحق بمدرسة الدراسات العليا العملية في السوربون، وحصل منها على دبلوم الدراسات الحبشية، ثم التحق بمدرسة اللوفر العليا، فدرس الفنَّ والآثار الشرقية، وفي المعهد الكاثوليكي درس مجموعة من اللغات السامية، ونال الدكتوراه في موضوع أساسي، هو «التعريف والتنكير في اللغات السامية بالمقارنة مع مجموعة اللغات الهندية والأوروبية»، وفرعى هو «ترجمة كتاب ابن مدعة النحوى في معانى النحو». عاد إلى مصر واشتغل أستاذًا للغة العبرية واللغات السامية في الجامعات المصرية نحو عشرين عامًا، ومع ذلك اتجه للمسرح، وأصبح إضافة إلى تخصصه أستاذ النقد والدراما في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في إنشاء قسم اللغات الشرقية بجامعة عين شمس، وإنشاء قسم الدراسات الفلسطينية بالمعهد العالى للدراسات العربية، ومركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد، وقسم اللغات الشرقية بجامعة بغداد، كما شارك في إنشاء جامعة صنعاء وإدارتها.

ومن تحقيقاته: ديوان إسماعيل صبري أبو أميمة (تحقيق بالاشتراك مع عامر محمد بحيري وأحمد كمال زكى).

ومن ترجماته: تاريخ القرآن/ نولدكيه، اللغة/ فاندرييف، الموسيقي الأعمى/ ف. كورو لينكو، العقلية البدائية/ ليفي بريل، أصول التفكير عند الطفل/ هنري فالون، تأملات في سلوك الإنسان/ ألكسس كارل، الغربان/ هنري بيك، القبرة: جان دارك، جان آنوي، سجاناريل؛ المتحذلقات المضحكات؛ مدرسة الأزواج؛ الطبيب

الطائر؛ غيرة الباربوييه/ موليير(١).

#### محمد محمد مجاهد (۰۰۰ - ۲۲۸۸ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد المجاهد (۱۳۷۲ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۵۳ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد محمود إبراهيم (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد محيسن = محمد محمد سالم محيسن

#### محمد محمد مرسي الخولي (۱۳٤٩ - ۱۹۸۲ هـ = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۲م)

باحث محقق، خبير مخطوطات. من مصر. تلقى تعليمه في الأزهر، وتخرَّج في كلية اللغة العربية سنة ١٣٧٨هـ، ثم نال درجة الماجستير في الأدب العربي من الكلية نفسها عام ١٣٨٩هـ، ثم الدكتوراه عام ١٣٩٥. التحق للعمل بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية منذ تخرجه من الكلية، وظلَّ يعمل هناك إلى حين وفاته. أشرف على تحرير بحلة معهد المخطوطات العربية، ونشرة أخبار التراث العربي.

من أعماله: أبو الفتح البستي: حياته وشعره (أصله ماجستير)، أخبار الأذكياء/ لابن الجوزي (تحقيق؟)، أنيس الجليس/ المعافى بن زكريا النهرواني (تحقيق) (الأصل: رسالة دكتوراه)، البرصان والعرجان والعميان والحولان/ الجاحظ (تحقيق)، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للنهرواني (تحقيق)، بهجة المجالس وأنس للنهرواني (تحقيق)، بهجة المجالس وأنس (١٢١٤ الفيصل ع١٢٢٠ الفيصل عربية المجالة المعربة المعر

 <sup>(</sup>١) أعلام مصر في القرن العشرين ص١٢، الفيصل ع ١٢٢
 (شعبان ١٤٠٧هـ) وورد فيها اسمه خطأ: علي القصاص.

الجالس وشحذ الذاهن والهاجس/ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي (تحقيق)، سانحات دمية القصر/ للظالوي (تحقيق، ربما لم يكمل)، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي (تحقيق)(١).



محمد محمد مرسى العجمي (١٣٦٠ - ١٥١٥ه = ١٤١٠ - ١٩٦٠) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد المُرير (0.71 - APTIE = VAAI - VVP15) فقيه مالكي مجتهد، قاض.

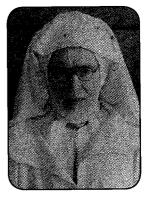

من تطوان. تعلم بها وبفاس على أعلام، منهم أحمد الرهوني وأبو شعيب الدكالي. تقلب في عدد من المناصب، منها: كاتب للصدر الأعظم، وقضاؤه بالقصر الكبير، ثم بتطوان، ثم عُيِّن شِيخًا للعلوم خلفًا للفقيه أحمد الرهوبي، فرئيسًا للمحكمة العليا

(١) عالم الكتب مج ٣ع٢ (شوال ١٤٠٢هـ). وقد اشتهر ب «محمد مرسى الخولي» وما أثبت من اسمه على رسالتيه

للاستئناف الشرعي. تميَّز بالتؤدة والوقار، والاشتغال بالعلم، والبعد عن السفاسف، والحرص على الاطلاع على أحوال العصر وتقلباته السياسية والاجتماعية، وبسبب ذلك لمس مواطن الداء وأدرك وسائل العلاج لأمراض مجتمعه. وكانت له مجالس علم، أهمها دروسه التي ألقاها بالمعهد الديني العالي بتطوان في التفسير من «الجامع لأحكام القرآن» لابن العربي، كما ألقى دروسًا في ألفية ابن مالك، وأحرى شرح فيها الشفا للقاضي عياض. توفي يوم الاثنين ١٥ محرم، ٢٦ كانون الأول. صدر فيه كتاب: شيخ العلوم المرحوم

الفقيه محمد المرير في ذكراه الأربعينية.-تطوان: جمعية قدماء معهد مولاي المهدي، ٠٠٤١ه.

لم يطبع من مؤلفاته سوى كتاب «الأبحاث السامية في المحاكمات الإسلامية»، وفهرسة له سماه: «النعيم المقيم في ذكر مدارس العلم ومحالس التعليم» (٧ج).

ومما لم يطبع له: العقود الإبريرية على طرر الصلاة المشيشية، الروض الباسم في غيث نظم ابن عاصم (في جزأين) شرح فيه تحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي، بلوغ الأمل بالمهم من شرح العمل (شرح فيه العمل الفاسي)، الدرر العقيانية على درر الأحكام القرآنية، إقامة الدليل والبرهان على حرمة تمثيل قصة أهل الكهف في القرآن، القول الفصل والحكم العدل في مسألة القبض والسدل، الدرر المؤلفة في ذكر آل المعرفة، نظام الحسبة، المباحث اللطاف في الفطر والصوم بالتلغراف، إحراج زكاة الفطر بالمال، قرة العيون بحكم إقطاع ابن ريون، رسالة في التعريف بالسلطان محمد بن عبدالله، رسالة في أحبار الدولة السعدية (٢).

محمد محمد مصطفى شحاتة = الحسيني

محمد بن محمد مهدي البرهاني (٠٠٠ - ١١٤١ه = ٠٠٠ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمد المهيري الأصغر (0771 - 3.312 = 7191 - 32914) أديب فقيه، محرر صحفي.



من أعلام مدينة صفاقس. والده فقيه مفسر (ت ١٣٩٣هـ). وتولَّى هو التدريس بالزيتونة، ثم التحق بإدارة الشعائر الدينية في قسم محلة الهداية، ولازم الكتابة فيها من خلال موضوعات شتَّى، في الدراسات القرآنية والأحاديث النبوية والتشريع الإسلامي بوجه عام. وكان أيضًا عضوًا في أسرة تحرير مجلة «مكارم الأخلاق» وكاتبًا دائمًا فيها، وصدر منها سبعة عشر عددًا (١٣٥٥–١٣٥٦هـ). وكان له الدور الأكبر في إنشاء «جمعية الاتحاد الصفاقسي الزيتوني» ورأسها مدة (٣).

محمد محمد النشرتي (3771 - VP71a = 7.P1 - VVP1a)(تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد نصّار (pY . . 2 - . . . = 2 1 2 70 - . . . ) (تكملة معجم المؤلفين)

> (٢) الحركة العلمية والثقافية بتطوان ص ٥٤٨، معلمة المغرب . ٧.90/11

(٣) مشاهير التونسيين ص٩١٥.

محمد بن محمد بن هاشم العلوي (۱۳۳۷ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمد الهاشمي (۱۳۲۷ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۰م) مهندس مدنی.



ولد في محافظة الأقصر بمصر، حصل على دكتوراه العلوم الهندسية في الهندسة الإنشائية من المعهد العالى الفيدرالي للتقنية بزيورخ في سويسرا، وعمل مهندسًا بوزارة الأشغال العمومية، وأستاذًا للخرسانة المسلحة بكلية الهندسة، وعميدًا لها بجامعة عين شمس، التي ترأسها من بعد، رئيس جمعية المهندسين المصرية، ورئيس جمعية المهندسين المدنيين، من رواد الهندسة الإنشائية، عضو المحالس القومية المتخصصة، وعضو هيئة تحرير محلة جمعية الهندسيين، وعضو الاتحاد الدولي للجسور الهندسية الإنشائية، وجمعيات ومجالس أخرى. شارك ونفذ مشروعات هندسية في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية ومحطات القوى الكهربائية ومحطات المياه والجسور العامة منذ عام ١٣٧٦ه. وشارك في مؤتمرات علمية، ورأس الكثير من المؤتمرات الهندسية والعلمية، وحصَّل جوائز وأوسمة. توفي في الأول من شهر ربيع الأول، ١٧ مارس. قدَّم العديد من البحوث العلمية المنشورة في مجال الهندسة الإنشائية<sup>(١)</sup>.

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٢٤٨.

#### محمد بن محمد وعلي شيكو (١٣٣٨ - ١٤١٧ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٧م) عالم مالكي.

من مواليد مدينة المدية بالجزائر، لزم دروس الشيخ مصطفى فخار مفتى المالكية بالمدية، وأجازه، كما طلب العلم في قسنطينة على يد الشيخ ابن باديس، وفي جامع الزيتونة بتونس لمدة قصيرة. عاد وأسَّس (المدرسة القرآنية)، وأمَّ في مسجد الحنفية بالجزائر العاصمة (الجامع الجديد)، وبعد وفاة مفتى المسجد عيِّن مفتياً خلفاً له عام ١٣٦٥هـ، ولما ألغت الحكومة وظيفة الإفتاء درَّس في ثانوية الأمير عبدالقادر الجزائري، ثم مكت في منزله يدرِّس القرآن الكريم، وأيَّد حركة التحرير بما استطاع، وألقى خطباً حماسية للجهاد، وعرض عليه المحتل منصب الإفتاء بجامع باريس ليكون مسانداً لهم فأبي، ولم يتوقف عن الدعوة، إلى أن توفي يوم الجمعة، الأول من شهر رمضان، ۱۰ يناير (۲).

#### محمد محمود = محمد محمود الخربوطلي

#### محمد محمود إبراهيم (١٣٦٣ - ١٤٢٥ه = ١٩٤٣ - ٢٠٠٤م) مستشار قانون.

من مواليد محافظة الدقهلية بمصر. حاز شهادة الدكتوراه في قانون المرافعات المدنية والتجارية من جامعة عين شمس بالقاهرة، أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق في جامعة الزقازيق، محام بمحكمة النقض، أستاذ المرافعات الشرعية بمعهد الإدارة العامة بالرياض، قاض، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة في الجامعة المذكورة، ناقش وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه. مات في أوائل شهر

(٢) موقع مالكية الجزائر (١٤٣٥هـ)، وقد تكتب نسبته:
 تشبكو.

ذي القعدة، أواخر ديسمبر. وله من الكتب: أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، أصول صحف الدعاوى على ضوء آخر أحكام النقض وقانون الشهر العقاري، الوجيز في المرافعات مركزًا على قضاء النقض، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات، نظام الطعن بالتمييز في المملكة

#### محمد محمود الأبنودي (۱۳۶٤ - ۱۲۲۱هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۰م)

العربية السعودية: دراسة تحليلية (٣).

تربوي شاعر، عُرف به «جلال الأبنودي» ولقب بشاعر البحر الأحمر.

من بلدة أبنود التابعة لمحافظة قنا بمصر، حصل على الشهادة العالية من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، درَّس وفتَّش ووجَّه في التعليم، أسَّس جماعة الأدباء بالبحر الأحمر، ورأس مجلس إدارة جمعية أدباء البحر الأحمر.

كان لديه شعر غزير مخطوط ولكنه أحرقه قبل وفاته، وله مجموع شعري في كتاب «أحاسيس وأصداء»، وأوبريت الليلة المحمدية، الذي أصدرته الجمعية المذكورة<sup>(٤)</sup>.

محمد محمود إدريس (۰۰۰ - ۲۰۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود إسماعيل (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) وترجمته منه. وليلاحظ القارئ أن الذي قرأت نعيه هو «محمد محمود إبراهيم» مستشار، محام بالنقض، شريك رئيس بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه: محامون ومستشارون وقانونيون، وأن عطاءه مع المكتب امتد قرابة نصف قرن، وليس في هذه المؤلفات إشارة إلى عمله في هذا المكتب، والمقصود بالترجمة هنا الأستاذ الحقوقي، والوفاة للمحامي، فإذا كان هو المقصود فالترجمة صحيحة.

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد محمود الأمين الجكني (١٣٤٣ - ١٤١٦ه = ١٩٢٣ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمود بادنجكي (١٣٥٥ - ١٤٠٤هـ = ١٩٣٦ - ١٩٨٣م) محسن كريم.



ولد في حلب، تربّى في بيئة علمية دينية، تأثر بالشيخ يوسف حموية والعارف بالله محمد النبهان. من أبرز مؤسّسي جمعية النهضة الإسلامية، أسهم في تأسيس وإنشاء مدرسة التعليم الشرعي (الكلتاوية)، وعدة مساجد ومؤسّسات خيرية، وساعد الفقراء، فكان أنموذجًا للسخاء والكرم. ومن أهم مآثره شراء نادي «المونتانا الليلي» وتحويله إلى مسجد كبير بإيجاء من الشيخ العارف بالله محمد النبهان، وقد تم الشيخ العارف بالله محمد النبهان، وقد تم ذلك في أيام معدودة لما لقيت هذه الفكرة من حماس لديه، وبذل لأجلها أمولاً طائلة؛ حبًا وكرمًا، ولذلك قصة طريفة يعرفها الحليون(۱).

#### محمد محمود جوهر (۱۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود الحجّار (۱۳۳۹ - ۱٤۲۸ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۷م) عالم عابد.

(١) مئة أوائل من حلب ١/٤١٧.



ولد في مدينة حلب، تعرّف على الشيخ العارف أبي النصر خلف بن سليم الحمصى وأحبُّه ولازمه، وتعلُّم في مدرسة الخسروية ودرس فيها على أجلة علماء حلب، منهم سعيد الإدلبي، وإبراهيم السلقيني مفتى حلب، ثم عمل إمامًا وخطيبًا بجامع الزكي، الذي كان يمتلئ بالطلبة والذاكرين، فيتلقون منه العلم والفقه والتصوف، وكان يصوم من أول نشأته، ولا يترك الصيام إلا في يومي العيد وأيام التشريق، وبقى في ذلك المسجد أربعين عامًا يدعو ويرشد ويعلم، ويختم على الطريقة النقشبندية، وتوجَّه إلى الحجاز منذ عام ١٤٠٠ه وسكن المدينة المنورة التي ملا حبُّها شغاف قلبه، وأكمل في المسجد النبوي دعوته وعبادته، وكانت رحلته تبدأ من الساعة الواحدة والنصف ليلًا، ويكون في المسجد عند الأذان الأول، فيصلى ويخشع، ويعطى درسًا في الفقه إلى ما بعد طلوع الشمس، وقد يعطى دروسًا في بيته، ويعود إلى المسجد فيتعبد، أو يعمل في التحقيق والتأليف، ويُقرئ القرآن بين الظهر والعصر، أو يعلِّم النحو والفقه، كما يدرِّس بين المغرب والعشاء. ولم يكن يعجبه الترفُّه، ولا يحبُّ كثرة الكلام والأكل والنوم، ويكاد يكون نومه ثلاث ساعات في اليوم والليلة! وكان متواضعًا، وفيًا، محبًا للدعوة والجهاد. توفي بالمدينة يوم الخميس ٦ محرم، ۲۶ كانون الثاني.

مؤلفاته: الحبُّ الخالد، سمير المؤمنين،

النصيحة الموجزة، الصحوة القريبة، الإسلام وأركانه الأربعة، علميني يا أمي كيف أصلي، علميني يا أمي كيف أحج؟. مال الله، يا قوم علموني كيف أحج؟. تحقيقاته: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، فتاوى الإمام النووي، المقاصد للنووي أيضًا، فتح العلام للجرداني، بستان العارفين للنووي، بداية الهداية للغزالي(٢).

محمد محمود حسب الله (۱۳۹۷ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۴۷ - ۲۰۰۸م) فنان تشکیلی.



من مواليد القليوبية بمصر، مجاز في الفنون والتربية من جامعة حلوان، أقام ١٧ معرضًا بين القاهرة وقطر، عضو الجمعية المصرية لنقاد الفنّ التشكيلي، رئيس محلس إدارة جمعية الحكمة للفنون والتكنولوجيا، ومركز الفنّ القطري، عضو نقابة التشكيلين، من مؤسّسي جماعة الفنّ والتراث، وكان يشارك في جميع معارضها. له العديد من الدراسات في الفنّ التشكيلي والتربية الفنية والفنّ بقطر، وأسّس جماعة الفنّ القطري المصري عام ١٤٢٣هـ (٢٠٠٢م). وكان مقرر لجنة جمع وتوثيق السيرة الذاتية للفنانيين القطريين، متخصصًا في التصوير. له مقتنيات لدى بعض الأفراد، ومقتنيات رسمية في مصر وقطر. توفي يوم ١٣ رجب، ١٦ يوليو.

له بحث «تذوق الخط العربي كمدخل

(٢) مما كتبه عبدالكريم رمضان في موقع «أحباب الكلتاوية» (استفيد منه في شعبان ١٤٣١هـ)، وكذلك شبكه روض الرياحين، ومقدمة كتاب بداية النهاية طبعة دار البشائر ١٣٤١هـ، موسوعة اللحاة والأئمة ١٥٣/١. في تأسيس رابطة أدباء الشام، وفي عمّان

كان نِعْمَ العون لإخوانه المغتربين، وكأنه

كان يعيش لهم، وكان متواضعًا، غير آبه

بالمال، بل يتلذذ بالعطاء، صبورًا متفائلًا،

عزيز النفس، يحبُّ الصدق والوضوح وقول

بلبنان، فلم تعترض عليه، وهي التي ينسب

إليها هذا اللون من الشعر. كتب المقالات والدراسات في مجلات كثيرة ولم تجمع، أو

جُمع منها القليل، منها مجلات حضارة الإسلام، والوعى الإسلامي، والآداب،

والأديب، والأدب الإسلامي، إضافة إلى

مواقع في الشبكة العالمية للمعلومات، وقد

نظم الشعر، وكتب القصة والرواية والنقد،

واشترك في مسابقات أدبية، وفاز بعدد من

الجوائز. توفي يوم الأحد ١٤ صفر، ٤ آذار

ثقافي» قدم إلى المؤتمر العلمي الثاني بجامعة حلوان، كتاب رسوم المسن عباس غلوم من دولة قطر: دراسة تحليلية مقارنة، تنمية

محمد بن محمود الحسناوي (VOT1 - A731a = A781 - V. . Ya) أديب إسلامي كبير، كاتب سياسي، قائد



في اللغة العربية من جامعة دمشق، وحصل على دبلوم في التربية منها، وماجستير من الجامعة اللبنانية. درَّس في ثانويات حلب الأدب العربي وتخرّج عليه آلاف الطلبة هناك، وشارك في منتدياتها العلمية والثقافية ومحالسها الإسلامية، وكتب المقالات الأدبية والإسلامية والسياسية منذ عهد مبكر وحتى آخر أيام حياته، وكان منتسبًا إلى جماعة الإخوان المسلمين، فسُتجن وعذِّب، وأخيرًا آثر الهجرة بإيمانه على الفتنة، فسلك طريقًا صعبة تخطى فيها حواجز الحدود إلى تركيا، وسجَّلها في روايته «خطوات في الليل»، وكان ضمن آلاف الدعاة الذين هربوا بدينهم آنذاك، وقد أقام في عمّان وبها مات. وتولَّى في الجماعة مناصب قيادية، آخرها رئاسة مكتب التخطيط في الدورة القيادية بين ١٤١٧–١٤٢٣هـ بقيادة المراقب العام على البيانوني. وأسهم (١) الأهرام ع ٤٤٤٩٥ (٢٠/٢١/٢)هـ)، موقع قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية (رحب

من مواليد مدينة جسر الشغور بسورية. أُجيز

القدرة الابتكارية باستلهام التراث (غير منشور)<sup>(۱)</sup>.

الحق، لا يعرف المداهنة والوهن والخوف، ذا ثقافة عالية متنوعة، ودعابة معروفة. وذكر أنه اكتشف مع زميله عبدالله الطنطاوي أن على أحمد بأكثير هو رائد الشعر الحرّ، حيث أطلع نازك الملائكة على هذا الأمر عندما التقى بما في مؤتمر أدبي في بحمدون

(مارس).

محمد بن محمود حمدان (٠٠٠ - ٣٣٤ اه = ٠٠٠ - ٢١٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

مع: مشكلة القدر والحرية في المسرح الغربي

المعاصر لعماد الدين خليل)، ملحمة النور

(شعر)، دراسات في القصة والرواية في بلاد

الشام، خطة اللقاء (قصص، مع آخرين)،

دراسات في الشعر العربي قديمه وحديثه:

رؤية إسلامية، في الأدب والحضارة،

أصوات (مع آخرين)، في غيابة الحب، بلد

محمد محمود الخربوطلي  $(1 \cdot \Upsilon 1 - PP\Upsilon 1 \alpha = \Upsilon \Lambda \Lambda \overline{1} - P \overline{V} P 1 \gamma)$ 

شاعر ومفتش مالي. عُرف بمحمد محمود.

النوابغ(٢).



ومما كتب فيه: محمد الحسناوي بأقلام محبيه المجمعه ورتبه وصححه عبدالله الطنطاوي. - عمّان: دار عمّار، ١٤٢٨هـ، ۸ ه ۲ص.

وله مؤلفات عديدة، منها: بين القصر والقلعة، الحلبة والمرأة: قصص، دراسة جمالية بيانية في أربع سور: الإسراء -الكهف - مريم - طه، ذرية بعضها من بعض (قصص)، ذكرياتي مع السباعي، ربيع الوحدة (ملحمة شعرية في وحدة مصر وسورية)، صفحات في الفكر والأدب، عالم المرأة أو هموم المرأة المعاصرة (إعداد مع عصام حرستاني)، عودة الغائب (شعر)، الفاصلة في القرآن، في الأدب والأدب الإسلامي، في الدراسة الأدبية (مع عبدالله الطنطاوي)، رحلة مع القدر في أدبنا (صدر

من مواليد مدينة دمنهور بمصر. حصل على الشهادة الابتدائية من محافظة بني سويف، وعمل (باش كاتب) في التفتيش المالي في عدة مدن، وصار مديرًا للقسم المالي بمحافظة القاهرة، وكان عضوًا بارزًا في حزب الأحرار الدستوريين، وفي رابطة الأدباء، وصاحب علاقات مع كبار الأدباء، وشارك في ندوات واحتفاليات. له قصائد منشورة، وعدة دواوين مطبوعة،

(۲) المحتمع ع ۱۷٤۲ (۲۰/۲/۲۰هـ) وع ۱۷٤٦ (۱۹/۳/۱۹) ص٧، وع ۱۷٥٩ ص٤٦، وع ٢٠٦٩ (٢٠١٣/٩/١٤)، معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ٩٧٢/٣، معجم المؤلفين السوريين ص١٢٧، موقع أخبار الشرق بتاريخ ١٤٢٨/٣/٦هـ، موقع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية (لندن، بالتاريخ نفسه)، الأدب الإسلامي ع ٥٥ (جمادي الآخرة ١٤٢٨هـ) ص١٠٩، أدباء وعلماء عرفتهم ص١٦٩.

هي: ديوان ابن محمود (٢ج)، البعث، عصارة الوحدان، نايات وطبول. وله ديوانان مخطوطان: الشاعر وفتاة الريف، الثورة (يعني ثورة يوليو ١٩٥٢م)(١).

**محمد محمود الخضري** (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸) ناشه مکثه .



من مصر. صاحب ومؤسِّس دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع (١٣٦٥هـ). أصدر كتبًا كثيرة جدًا، في موضوعات فكرية وإسلامية تاريخية وعلمية وأدبية شتى. وكان حاجًا. مات في ١٩ ربيع الأول، ٢٧ آذار (مارس).

## كاللكيلا لم المنظمة ال

محمد محمود دوارة (۱۳۳۱ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۹م) ناقد فنی، محرر صحفی، مترجم.



من مصر. حصل على الثانوية من مدرسة العباسية بالإسكندرية، ولم يكمل تعليمه

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، موقع أخبار دمنهور(١٤٣٣هـ).

الجامعي. عمل في وزارة المالية سنوات، وأقام في دمنهور مدة طويلة. اعتبر من أبرز كتاب الصفحات الفنية في الصحافة المصرية، حيث عمل على مدى ثلث قرن (۱۹۵۱-۱۹۸۶م) متنقلًا بين صحف أضواء المدينة، والصباح، والاستوديو، والفنّ، والعزيمة، والمسرح، إضافة إلى وادي النيل، والسفير. وكان يوقع معظم مقالاته بتوقيع «سكندري» أو «د.م». ثم صار من كتّاب محلة «دنيا الفن». كما عمل في جريدة القاهرة، ثم الشعب، فالجمهورية، وكان ممن طُرد منها ونُقل إلى مؤسّسة تعمير الصحاري. وكتب للمسرح والتلفزيون والإذاعة، إضافة إلى أحاديثه الإذاعية عن الفنّ والفنانين. مات في شهر جمادى الآخرة، الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير).

أصدرت له دار الشعب مجلدين يضمان تلخيصات وافية لكل مسرحيات شكسبير المترجمة، إضافة إلى تعريفات بالعديد من الشخصيات والأحداث المسرحية والأدبية. وقد ترجم قصصًا عديدة للنشء بجريدة الشعب بعنوان: فلاش وكوكو.

وأصدر كتابًا عن سيد درويش بعنوان: صوت الثورة سيد درويش، عم عبدالقادر الفيلسوف (مجموعة قصصية)(٢).

محمد محمود رزق (۱۳۵٦ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۸م) نخات.



(۲) الجمهورية ۲/۲/۱۶ ۱۹۹۰،

القصة ونظم الشعر والعزف على الناي، ثم تركزت مواهبه على صياغة لوحات النحاس المطروق، وقد مارسها تلقائيًا وتفوق فيها بالموهبة، وكان يعمل في شركة الحديد والصلب المصرية، ومستشاراً فنياً بشركة سيجال، فتصوَّر أنه يمكن أن يعمل من النحاس أشياء أخرى، فمضى في فنِّه وبرز فيه، حتى عُدَّ ألمع الفنانين في استخدام النحاس كحامة في التعبير، ثم صقل موهبته بالدراسة. وكان أكثر من عالج التماثيل الشعبية برؤية حديثة. أقام (١٩) معرضًا، تخللتها معارض خاصة في خمس ولايات أمريكية، وشارك في معارض جماعية محليًا وخارجيًا، وله مقتنيات في متاحف بمصر وبراغ. توفي يوم الأحد ١٥ شعبان، ٧ أغسطس (٣).

من مواليد دمياط بمصر. مارس كتابة

محمد محمود رضوان (۱۳۳۳ – ۱۶۱۲ه؟ = ۱۹۱۴ – ۱۹۹۹م) باحث وکاتب تربوي مسؤول.



ولد في مدينة بني سويف بمصر، حصل على درجة الأستاذية في التربية من جامعة لندن، أستاذ بمعهد التربية العالي للمعلمين بالإسكندرية، مستشار ثقافي بجاكرتا، مدير معهد الرافدين بالعراق، كبير مفتشي اللغة العربية، وكيل أول وزارة التربية، نقيب المعلمين، عضو مجلس الشورى، ومجالس اخرى، حضر ومثّل مصر في العديد من

(٣) الأهرام ع ٤٤٤٨٨ (٢٥/٩/٢٥) ١٤٩٨)، قطاع الفنون
 التشكيلية في موقع وزارة الثقافة المصرية (صفر ٤٣٤).

المؤتمرات. وتوفي بالقاهرة.

له بحوث ودراسات في ثقافة ولغة الطفل، وعشرات من قصص ومسرحيات وأشعار الأطفال.

ومن عناوين كتبه: اتجاهات في أصول التدريس بمدرسة التعليم الأساسي (مع محمد شعلان وسعاد جاد الله)، تعليم القراءة للمبتدئين: أساليبه وأسسه النفسية والتربوية، التميز: الموهبة والقيادة/ جون جاردنر (ترجمة)، شاعر النيل والنخيل صالح جودت، صفحات مجهولة من معاونة الكبار على التعليم: تخطيط البرامج معاونة الكبار على التعليم: تخطيط البرامج الوسائل والغايات في التربية والتعليم، قصص إسلامية للمسرح المدرسي، نحو التآلف والاتفاق: بناء علاقات إيجابية/ روجر وبراون (ترجمة)، وكتب أخرى ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### محمد محمود الروحاني = محمد صادق بن محمود الروحاني

محمد محمود الزيات (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) باحث وخبير زراعي.



(۱) دائرة معارف أعلام بني سويف ص ۲۲، الموسوعة العربية الميسرة ۲۲۱۸/٤، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٤٤٣، موسوعة أعلام مصر ص ٤٤٣، وصورته من معجم البابطين. وهو غير سميّة (بالاسم الثلاثي) من مصر أيضًا، مدير إدارة اللغات في أحد فروع وزارة التعليم، صاحب كتاب «الموسوعة التعليمية لقواعد اللغة الإنجليزية»

من مصر. أستاذ في قسم أمراض النبات بكلية الزراعة في جامعة عين شمس ورئيس القسم بما عام ١٤١١ه، عمل في الرياض بوزارة الزراعة، خبير أمراض النبات عند منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة بإدارة الإرشاد والخدمات الزراعية. مات في شهر شعبان، سبتمبر (٢).

وله كتب، منها: مرض الاخضرار في الحمضيات (مع صالح القعيط وفهد عابدين)، أمراض النبات (مع خليل حسين فهمي، مدرسي)، أهم أمراض أشجار الحمضيات في المملكة العربية السعودية وطرق الوقاية منها ومكافحتها: الأمراض الفسيولوجية والفطرية والبكتيرية والنباتات الزهرية (مع القعيط وعابدين)، أهم أمراض أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق في المملكة العربية السعودية وطرق الوقاية منها السنوية، الحامول (مع صالح القعيط وناصر العقل)، مرض تصمغ أشجار الحمضيات. العقل)، مرض تصمغ أشجار الحمضيات.

#### محمد محمود زيتون (١٣٣٥ - ١٤٠٧ ه = ١٩١٦ - ١٩٨٧م) أديب باحث في التاريخ.

ولد في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة في مصر، تخرَّج في قسم الفلسفة بجامعة فؤاد الأول، ودرَّس اللغة الفرنسية في عدة مدارس، واستقرَّ في الإسكندرية مديرًا للعلاقات العامة بديوان المحافظة، ثم كان الأمين العام للهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وكان عضوًا نشطًا في بعض الهيئات والمنتديات الثقافية

عناوين مؤلفاته التي ذكرها في آخر كتابه «أحلام روتشيلد»: الإمام أبو العباس (۲) وفي بطاقة أخرى عندي أنه توفي يوم السبت ١٣ ذي القعدة، ٢٥ ديسمبر؟

المرسي، جهاد النبي صلى الله عليه وسلم (حوار تاريخي)، القباري زاهد الإسكندرية، الألعاب العربية، أحلام الربيع (شعر)، حرائق القاهرة في التاريخ، قصص إسلامية للأطفال (٢٠ حلقة)، سلسلة القصص القومية للأطفال، تحت أسوار الإسكندرية (مسرحية شعرية)، إقليم البحيرة، الحافظ السلفي، الصين والعرب عبر التاريخ، فلسطين ضحية المؤامرات، أحلام روتشيلد(٣).

#### محمد محمود بن زیدان البوصادي (۱۳۶۳- ۱۹۱۶ه = ۱۹۲۴- ۱۹۹۴م)

ولد في منطقة تجكجة ببلاد شنقيط، وطلب العلم في محاضرها، ثم تصدَّر في بعاضرها، ثم تصدَّر في بلدته للتدريس والفتيا والقضاء، وانتفع به تلامذته وقاصدوه، ثم جاور في المدينة منوخًا للتعليم والعبادة. ودرَّس في المسجد النبوي الشريف، وكان محاربًا للبدع، مناوئًا للدساتير الوضعية، ومات أثناء التدريس بعد أن صلى الصبح يوم ٢٢ صفر.

بعد ال صلى الصبح يوم ١١ صفر. من تصانيفه: إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجَّة، رسالة في الردِّ على القائل بجريان الربا في كاغد العملة، فتاوى في موضوعات متعددة (أ).

#### محمد محمود شاهین (۱۳۳۹ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۰م) کاتب إسلامی أديب.

<sup>(</sup>٣) وترجمته من الكتاب الأخير، ومن معجم البابطين لشعراء العربية. وبالاسم الثلاثي نفسه كاتب من مصر له العديد من الكتب التاريخية الإسلامية، وجدعًا بآخر كتابه «المسلمون في الغرب والأندلس» لم يكن بينها واحد من كتب المترجم له هنا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أعلام الشناقطة ص ٣٤٤. قلت: واسمه على كتابه الأول: محمد محمود بن أحمد تلمود البساتي الأنصاري.



ولد في قرية الهيصمية التابعة لمحافظة الشرقية بمصر، حصل على إجازة في اللغة العربية من كلية اللغة العربية بالأزهر، وإجازة في الآداب من فرع الخرطوم بجامعة القاهرة، درّس في السودان وقطر، وعمل مستشارًا دينيًا لمحافظة الشرقية، وكبير مفتشي اللغة العربية بإدارة الأزهر في المحافظة نفسها، وكفّ بصره في عام ١٣٩٨هـ.

تصانيفه: الحج: أسراره وآدابه وأحكامه، النبراس، المؤتلف والمختلف بين العربية والعبرية، ديوان مع الأيام (خ)، الخصب والجمال (أوبريت غنائي عُرض)، وترجم: النيل في قصائد ثلاثة: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والتيجاني يوسف بشير، وترجم لعدد من شعراء العربية، منهم: أبو نواس، وابن زيدون، وترك مؤلفات مخطوطة في الفقه واللغة والرحلات، إضافة إلى مقالات له وقصائد منشورة(۱).

محمد محمود شحاتة = الحسيني شحاتة

محمد محمود شعبان (۱۳۳۱ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۹م) إذاعي رائد، باحث إعلامي، مقدم برامج أطفال، المشهور بـ «بابا شارو».



ولد في الإسكندرية. حصل على إجازة في الآداب من جامعة القاهرة. أول مصري درس التلفزيون في أمريكا. بدأ مذيعًا، وترقَّى إلى أن صار رئيس هيئة الإذاعة المصرية. أستاذ متفرغ للنقد الإذاعي بالدراسات العليا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كما درَّس بمعهد التدريب الإذاعي، والمعهد العالى للسينما، والمعهد العالى للفنون المسرحية، وبجامعة الرياض وجامعة الملك عبدالعزيز بالحجاز، مدير الإذاعات المحلية، رئيس الإذاعة، مستشار وزير الإعلام، عضو مجالس عديدة، له عشرات البرامج الدرامية الغنائية، وسلسلة طويلة من الحلقات عن كتابي «ألف ليلة وليلة» و «الأغاني»، و (۲۵۰۰) ساعة على الهواء باسم «بابا شارو»، وعشرات البحوث والدراسات المنشورة في الفنون الإذاعية. حرَّر مجلة «بابا شارو» للأطفال، مثّل الإذاعة المصرية في المؤتمرات، حصّل جوائز وشهادات تقدير وأوسمة. توفي يوم الثلاثاء (٢) شوال، (١٩) كانون الثاني (يناير)<sup>(٢)</sup>.

محمد محمود الصواف (۱۳۳۳ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۲م) عالم داعية ومجاهد كبير.

المساجد والجمعيات، فانتسب إلى جمعية الشبان المسلمين بالموصل، وأنشأ جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها، كما أسَّس مع شيخ علماء العراق أمجد الزهاوي جمعية الأخوة الإسلامية التي قامت بدور رئيسي في مقاومة الحتل، والمدعوة إلى الله. وقد عمل مدرسًا بكلية الشريعة في الأعظمية ببغداد، وفضَّله على العمل في القضاء. وكان العراق تحت النفوذ الإنجليزي، فكان يقود المقاومة الشعبية، النارية ضدَّ العدو وأعوانه، وقد تعرض ولتشريد وقطعه عن عمله لمدة تسع سنوات. وأسَّس (جمعية إنقاذ لمية النائية ألها المسجن والتشريد وقطعه عن عمله لمدة تسع سنوات. وأسَّس (جمعية إنقاذ

فلسطين) التي ضمَّت نخبة من الجاهدين،

وقامت بجمع الأموال وتجهيز المتطوعين

ولد في مدينة الموصل بالعراق. تتلمذ على

شيخه عبدالله النعمة، وصالح الجهادي،

وأبحد الزهاوي. التحق بالأزهر، وحصل

منها على العالمية في سنتين، وعلى

التخصص في سنة، وقال له شيخ جامع

الأزهر في زمانه الشيخ مصطفى المراغى:

«لقد فعلت يا بني ما يشبه المعجزة،

وسننت سنة في الأزهر لم تكن». وعاد إلى

العراق بعد أن اغترف من العلم الشرعي

والدعوي، وقد التقي بالإمام حسن البنا،

واقتنع بفكرة الإخوان المسلمين، فكان

من المبرزين في الدعوة إلى الله إلى أن لقى

ربه، وكان من مؤسّسي جماعة الإحوان

بالعراق، وأول مراقب عام لها. اشتغل

بالعمل الشعبي والتوجيه الإسلامي في

<sup>(</sup>١) معجم البابطين لشعراء العربية.

 <sup>(</sup>۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٥٠٠، موسوعة أعلام مصر ص٤٤٢، أهل الفن ص١٣٩، ومعلومات إضافية من الشبكة العالمية للمعلومات.

وتقديم الشهداء في سبيل الله للدفاع عن الأرض والعرض والمقدَّسات. وقد قامت هذه الجمعية بالدعوة إلى مؤتمر القدس عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) للعمل على تضافر الجهود الرسمية والشعبية، وحضره مجموعة كبيرة من علماء العالم الإسلامي وأئمة الدعوة والفكر والجهاد، أمثال الطنطاوي والزهاوي وسيد قطب ومحمد أمين الحسيني والسباعي، وقد انتدب المؤتمر الشيخ الصواف والزهاوي والطنطاوي للطواف بالعالم الإسلامي وشرح قضية فلسطين وتوحيد الجهود لتحريرها. وعندما قامت ثورة ١٩٥٨م في العراق بقيادة عبدالكريم قاسم، وسيطر الشيوعيون على مقاليد الأمور في بداياتها، انصبَّ غضبهم على الشيخ الصواف ودعوته، يؤازرهم أعداء الإسلام من العلمانيين والقوميين، وعمدوا إلى تلفيق التهم ونشر الشائعات ضدَّه وضدَّ حركته الإصلاحية، وهجموا على مطبعة مجلة «لواء الأخوة الإسلامية» وعلى بيته، وتمَّ القبض عليه وسجنه في سجن أبو غريب مع ثلة من وجهاء العراق، أمثال اللواء ركن محمود شيت خطاب. وبعد خروجه من السجن استمرت ملاحقته ومحاولة اغتياله من قبل الشيوعيين، مما اضطره إلى مغادرة بغداد عام ١٣٧٩هـ في رحلة رهيبة شاقة تحفها المخاطر حتى وصل إلى سورية، وعُقدت له الاجتماعات الخطابية بكل مكان. وبعد ذلك قدم إلى المدينة المنورة، ثم إلى مكة المكرمة، وأقام بها منذ عام ۱۳۸۲ه، حیث عمل مدرسًا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وكان عضوًا بالمحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وبالمحلس الأعلى للمساجد، وبالمحمع الفقهي بالرابطة. ثم مستشارًا بوزارة المعارف، فمبعوثًا للملك فيصل إلى الملوك والرؤساء من أجل الدعوة الإسلامية والتضامن الإسلامي، وكانت آخر جولاته

الميدانية رئاسته وفد المصالحة بين الأحزاب الأفغانية في بيشاور. لقد كان من الدعاة البارزين على الساحة الإسلامية، ساند القضايا المعاصرة، وخاصة الجهاد في أفغانستان، حتى سقوط النظام الشيوعي فيها ودخول المجاهدين كابل. توفي يوم الجمعة ١٣ ربيع الآخر، ٩ تشرين الأول، بينما كان في انتظار إقلاع الطائرة من مطار إستانبول في طريق عودته إلى مكة المكرمة. ودفن في مقابر المعلاة بمكة. وقد كتب صفحات من ذكرياته في صحيفة وقد كتب صفحات من ذكرياته في صحيفة

وقد تتب طفعت من درونه في طابية «المسلمون» اعتبارًا من العدد (٣٣)، حسلات المرامة ثم توقف عن إكمالها لأسباب غير معروفة! ثم صدرت ذكرياته في كتاب عن دار الخلافة بالقاهرة كما في ثبت مؤلفاته.

وله مذكرات عن أعماله الدعوية ونشاطه الإسلامي في كتابه: صفحات من تاريخ الدعوة الإسلامية في العراق.



محمد محمود الصواف (خطه وتوقيعه)

ونوقشت رسالة ماجستير عنواضا: الشيخ محمد محمود الصواف وفكره السياسي والتربوي/ نزار عامر حسين (رسالة ماجستير الجامعة العراقية، ١٤٢٨ه). وله مؤلفات كثيرة، مطبوعة ومشهورة، منها: أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب، تعليم الصلاة، رحلاتي إلى الديار الإسلامية، إفريقيا المسلمة، صفحات من تاريخ الدعوة الإسلامية في العراق، العلامة المحاق المعاصرين، القرآن: أنواره – آثاره وصافه، القيامة رأي العين، لا اشتراكية في أوصافه، القيامة رأي العين، لا اشتراكية في أوسافية في العراق المعامة رأي العين، لا اشتراكية في أوصافه، القيامة رأي العين، لا اشتراكية في

الإسلام، المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام، معركة الإسلام أو وقائعنا في فلسطين بين الأمس واليوم، من القرآن وإلى القرآن: الدعوة والدعاة، نداء الإسلام. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد محمود الصياد (۱۳۳٤ - ۱۶۰۳ هـ = ۱۹۱۵ - ۱۹۸۳م) باحث تربوي جغرافي.



ولد في بلدة بلطيم بمركز السنطة في محافظة الخربية بمصر. سافر في بعثة إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه، فحصل عليها في موضوع «اقتصاديات السودان في ضوء تطوره السياسي». عاد وعمل مدرسًا بكلية الآداب في جامعة القاهرة إلى أن أبعد عنها إلى إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم في سنة ١٣٧٥ه بسبب شعره السياسي. ثم سافر إلى السعودية وأسهم مع الدكتور عبدالوهاب عزام في إنشاء جامعة الرياض. ثم عاد فشغل منصب أستاذ كرسي

(۱) أخبار العالم الإسلامي ع ٣٣ (١/١/٤/١ه)، وع ١٢٨٠ (٢/٤/١٢) ١٢٨٠ وع ١٢٨١ (٢/٤/١٢) ١٤٨٠ وع ١٢٨١ (٢/٤/١٤) هـ) المسلمون ع ٢٠٤ وع ١٢٨١ (١/٥/١٤) هـ)، المسلمون ع ٢٠٤ ص ١٢٨٠ علماء ومفكرون عرفتهم ٢/٥/١، رجال وراء حمله الرابطة ص ٥٠٠ المجتمع ع ١٠٠١ (٢/٥/١٤) هـ) ص ٢٨، وع ١٠٨١ ص ٤٠٠ رسائل الأعلام ص ١٠٤٠ الإصلاح ع ٢٠٠ (ربيع الآخر ١٤١٣هـ)، البعث الإسلامي ع ١٠ (جادى الآخرة ١٤١٣هـ)، منبر الداعيات ع ٥٠٠ (ربيع الآخر ١٤٢٠هـ)، المجتمع ع ١٢٠٠ ص ١٢٠٠ ص ٥٠٠ موسوعة أعلام الموصل.

الجغرافيا، ووكيل كلية البنات بجامعة عين شمس، ثم عين عميدًا لمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، وانتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام ١٣٩٧هـ عضوًا بمجمع اللغة العربية عام ١٣٩٧هـ الجغرافية المصرية، والاتحاد الجغرافي العربي. وكان له نشاط علمي وافر، بين مقالات وكتب مؤلفة، وإبداع شعري. وتخرَّج على يديه كثير من أساتذة الجغرافيا في مصر والعالم العربي، ثما جعل الدولة تقدِّره فتمنحه جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وتزيد مؤلفاته على الستين، كتابًا، منها: هذا العالم (بالاشتراك مع محمد عبدالمنعم الشرقاوي)، المحتمع العربي والقضية الفلسطينية (مع آخرين)، مدخل للجغرافيا الإقليمية، صور إفريقية، السودان: دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البشري والبناء الاقتصادي (بالاشتراك مع محمد عبدالغني سعودي)، جغرافية الوطن العربي: دراسة في الوضع الطبيعي والبناء الاقتصادي والتكوين البشري، النقل في البلاد العربية (محاضرات)، الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة، اقتصاديات السودان (محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية)، من الوجهة الجغرافية: دراسة في التراث العربي، مقدمة في الجغرافية الاقتصادية، سيد الأنهار: في جغرافية النيل. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### محمد محمود عبدالحق (۱۳٤٧ - ۱۹۱۹ هـ = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد محمود عبدالقادر (۱۳۳۹ - ۱۶۰۹هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۹م)

رائد الدراسات الكيميائية في مصر. من القاهرة. حصل على الدكتوراه في العلوم. عين أستاذ كرسي بجامعة القاهرة. عضو جمعية الكيمياء الحيوية البريطانية، والتغذية الأمريكية. رئيس جمعية التغذية المصرية، رئيس الاتحاد المعلي للكيمياء البحتة والتطبيقية. رئيس اتحاد المصارعة، والجمعية الدولية لتدريس الكيمياء الإكلينيكية (۱).

## محمد محمود عبدالنبي (۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد بن محمود عز الدين (١٣٣٩ - ١٤١٨ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد محمود العزة (۱۳۲۲ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۱م) مدرِّس شاعر.

ولد في قرية بيت جبرين التابعة لمدينة الخليل، وحصًل الدراسة الكاملة في القدس حائزًا على دبلوم المعلمين الأعلى. ثم درّس في فلسطين، وبعد النكبة في الأردن، وتعرّض للاعتقال، ربما لارتباطه بالشيوعية، ثم هرب إلى سورية لاجئًا سياسيًا، وعاد بعد عفو ملكي، وأسّس مدرسة الجهاد الثانوية الخاصة في جبل الويبدة. وتوفي بعمّان.

دواوينه المطبوعة: من رمال الجفر، في المعركة، حلية ودماء، حبّ وحقد، زورق النور.

ومن أعماله المخطوطة: الله والمادة

والإنسان، المثالية والتقدمية، هذا التفكير العلمي، الحقائق الثابتة، خطّ صافية (سيرة ذاتية)، شيلوك، صلاح الدين (مسرحيتان تعليميتان)، تطور المجتمع، في الفكر الاجتماعي<sup>(٣)</sup>.

#### محمد محمود عماد (۱۳۵۶ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد محمود عوض (۱۳۵۲ – ۱۹۳۳ هـ ۱۹۳۳ – ۲۰۰۲م)

ولد بقرية السرو التابعة لمدينة فارسكور بمصر في أسرة ورثت عن أجدادها حفظ كتاب الله، مات والده وهو رضيع، فتكفَّل خاله بتربيته وتعليمه القرآن الكريم على أيدي المشايخ إلى أن صار من أفضل قرّاء الإذاعة، وتوالت تسجيلاته حتى أصبح من المشاهير، ثم كان إمامًا لجلس الشعب من المبعاما حتى وفاته. ومثَّل مصر في كثير من البعثات إلى كثير من بلدان العالم، من البعثات إلى كثير من بلدان العالم،

#### محمد محمود فرغلي (۱۳۵۱ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۵م) أستاذ الفقه وأصوله.



ولد في قرية «بني زيد» التابعة لمركز أبنوب

(٣) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ١٨٤/٧.
 (٤) مستفاد من موقع إسلام . معكم، ومنتديات صوت القرآن الكريم (٣٦١٤هـ). وفي المصدر الأخير أنه توفي في ٢٠٠٣/٩/٢٤

(٢) أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٤٣.

 <sup>(</sup>١) المجمعيون في خمسين عامًا ص٣١٤. ووفاته في «حدث في مثل هذا اليوم»: ١٩٨٢/١١/٢٨م. ورسمه من موقع خطوات في الجغرافيا.

= ولم بر الاحاة على وم الوفع عنورت و الم دم لت على معمد الها حيثهم إله اعد الجادة سال الله الاكتفادة والاتباع و دفود به مدا له الال و المسلام افت نعم المولى و نعم المصر

#### محمد محمود فرغلي

من محافظة أسيوط. نشأ في بيئة صالحة، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين، ودرس معهد أسيوط الديني، ثم تخرَّج في الأزهر من كلية الشريعة والقانون حاصلًا على الإجازة العالية، والعالمية مع تخصص التدريس من كلية اللغة العربية، ثم العالية والعالمية في أصول الفقه. درَّس في المعاهد الأزهرية، وفي كلية الشريعة، عيِّن رئيسًا لقسم أصول الفقه ثم عميدًا للكلية. أشرف على مركز الدراسات الإسلامية الحرة بالجامع الأزهر، وكان عضوًا بميئة الرئاسة الشرعية بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية التابع لمركز الاقتصاد الإسلامي، وانتدب عضوًا بالمؤتمر العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان مطبوعًا على فعل الخير وسعة الصدر، متصفًا بالموضوعية وعدم التعصب، مهتمًّا بطلابه بنفسه، ويدريهم على طرق البحث ووسائل الاستنباط والاجتهاد. ولم يتهافت على شيء من الدنيا، ولا على العمل بالخارج، إلا لمدة إعارة واحدة، وكانت عن إلحاح من مسؤولي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فيما بين (١٣٩٨-٢٠٤١هـ) أستاذًا للدراسات العليا، ولعل مما يسَّر قبوله لها جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قابله أحد المعارف هناك أكرمه على أنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رفض العمل بالخارج. وكان متخصصًا في الفقه الإسلامي. وقد ينقد ساخرًا. وقد بيعت مكتبته الخاصة لمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. توفي يوم الثلاثاء ٢٩ محرم، ٢٧ يونيو، بعد عودته إلى القاهرة.

ومصنفاته هي: حجية الإجماع وموقف العلماء منها (دكتوراه)، النسخ بين الإثبات والنفي، بحوث في السنة المطهرة (٢مج)، بحوث في

القياس، بحوث في أصول الفقه تشتمل على الأدلة المختلف فيها، بحوث في أصول الفقه تشتمل على الدلالات، دراسات في أصول الفقه (بالاشتراك مع جلال الدين عبدالرحمن)، البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام(۱).

محمد محمود القاضي (۱۳۵۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود قوطة (۲۰۰۰ – ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود لبیب (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م)

من مصر. بطل العالم في الرماية. مات في ٢٧ ذي الحجة، ٦ شباط (فيراير).

محمد محمود بن محمد الشمسدي (۱۳۲۵ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود بن محمدو بن أحمذيّ (۱۳۱٤ - ۱۰۶۱ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۸۶) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود محيلان مراشدة (۱۳٤۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) رئيس القضاة ورئيس مجلس الإفتاء في الأردن.



ولد في قرية سوم غرب إربد، نشأ يتيمًا في كنف أعمامه، درس على كبار الأساتذة في الأزهر، وحصل على درجة العالمية متخصصًا في القضاء، عاد ودخل في سلك القضاء وترقى في مناصبها، من رئيس كتّاب في محكمة إربد إلى رئيس القضاة ورئيس المخلس الإفتاء خلال ٤٠٤١ - ١٤١٢هـ. ورأس لجانًا عديدة، منها رئاسة لجنة تعديل قانون الأحوال المدنية، والإشراف على قانون الأحوال المدنية، والإشراف على عضوًا في لجنة إعمار المسجد الأقصى. وقد طوَّر سجلات الحاكم، ومؤسَّسة الإفتاء، وفتح محاكم جديدة، وأخلص للحكومة. توفي في ٨ صفر، ٨ آذار.

كتبه: القضاء الشرعي الأردي في العهد الهاشمي من سنة ١٩٨٦-١٩٨٦: تأسيسه ومراحل تطوره، القضاء الشرعي في الأردن(٢).

### محمد محمود المصري (۱۳۵۱ - ۱۹۲۷هـ = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۷م)

كاتب ومحقِّق تراثي. من دمشق. أُجيز في اللغة العربية من جامعة دمشق، رئيس المركز الثقافي بمحافظة السويداء، ثم بالحسكة، أمين مكتبة المركز

(٢) الموسوعة الحرة ٢٠١٢/٣/١٢م.

(۱) مجلة الأزهر (صفر ۱۵۱۲هـ) ص۲۰۰۰

الثقافي بدمشق، درَّس اللغة العربية في السعودية أربع سنوات، عاد إلى دمشق سنة ١٣٨٨ه وأسندت إليه مديرية إحياء ونشر التراث العربي بوزارة الثقافة. مات في ١١ شوال، ۱۸ شباط.

من آثاره العديدة: الأوائل/ لأبي هلال العسكري (تحقيق بالاشتراك مع وليد قصاب)، البلغة في تاريخ أئمة اللغة/ للفيزوزأبادي (تحقيق) ثم صدر بعنوان: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر (تحقيق)، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: قطعة منه (تحقيق مع عدنان درويش)، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/ لأبي البقاء الكفوي (تحقيق مع عدنان درویش)، المعاصرون/ محمد كرد على (تعليق)، مناهج التأليف عند العرب في مقدمات كتب التراث العربي، نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثابى عشر والثالث عشر/ لأحمد الحضراوي (تحقيق)، تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء/ لابن خمير الأموي (تحقيق مع حستان أحمد راتب المصري). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

وله كتب، مثل: المحتمع العربي بين الاتجاهات القومية، أضواء على ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، الاشتراكية العربية وأثرها في رفع مستوى المعيشة، بين الاتجاهات القومية والسياسية، من التحول إلى الانطلاق، الانحياز وعدم الانحياز(٢).

#### محمد محمود مكنس (7071 - 7731a = 3791 - 7..7q) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود ناجي (۰۰۰ – ۱۳۹۱ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود ندا (۰۰۰ – ۲۰۱۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود هيكل (3771 - 1731 a = 0191 - ... 7 q) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محمود وهيب ( · · · - P 7 3 1 & = · · · - A · · ۲ a) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محيلان مراشدة = محمد محمود محيلان

محمد محيى الدين عوض (نحو ١٣٥٧ – ٢٤٠٠ هـ = نحو ١٩٣٨ – ٢٠٠٩م) شيخ متصوف، واعظ عارف.

من دمشق. تخرَّج في كلية الشريعة بدمشق، من خواصِّ الشيخ عبدالكريم الرفاعي، وحامل لواء الدعوة في جامع زيد بن ثابت بعده، عُرف بخطبه التوجيهية النافعة في جامع الإيمان بدمشق، وبدروسه الدعوية والتربوية المؤثرة في مساجدها، وبآثاره الإصلاحية في أوساط أسر دمشق وتجارها. وقد هاجر إلى المدينة المنورة منذ أوائل سنة ٠٠٠ ١هـ، وكان له فيها أثر، دائم الحضور في المسجد النبوي، يلتقى بالوافدين إليه، ويعتني بطلاب العلم ويرعاهم، ويشارك في المناسبات الاجتماعية والدعوية، وكان مستشارًا شرعيًا في شركة ابن لادن، وقد حصل على الدكتوراه في التفسير من جامعة الأزهر في عمر متأخر، وكان كتلة من النشاط والحماس والمثابرة في الدعوة والإصلاح، والاتصال بالناس والتأثير فيهم، وقد عاد إلى دمشق قبيل سنوات من وفاته، ورأى آثار تلك المدرسة التي رعاها بعد شيحه قد امتدَّت. وقد رأيته واستمعت إلى خطب له ودروس، قبل تخرُّجي من كلية الشريعة وبعدها، فكان كما ذكر. مات فجر يوم الثلاثاء ٢ جمادي الآخرة بالمدينة المنورة، ٢٦ أيار (٣).

محمد محيي الدين الغزالي ( ٠ ٠ ٠ - ۲ ١ ٤ ١ هـ = ٠ ٠ ٠ - ٢ ٩ ٩ ١ م ) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٣) من نعى رابطة علماء سورية له إثر وفاته.

(١) معجم المؤلفين السوريين ص٤٨٦. وهو غير « محمد محمود المصري» الباحث القانوني من الإسكندرية.

محمد محمود مكرم (۱۳۳٤ - ۱۹۱۷هـ = ۱۹۱۵ - ۱۹۹۲م)

من مواليد مدينة القاهرة، محاز في الحقوق،

دكتورا في القانون الدولي، عمل مأمور

ضرائب، ووكيلًا للنائب العام، وأستاذًا

للقانون الدولي والتوجيه المعنوي بالكلية

حقوقى وكاتب سياسي.

محمد محيي الدين غسامة (١٣٢٦ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٨ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محيي الدين فلحة (١٣٣٩ - ١٤١٨ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد محيي الدين المشرفي (١٣٣٣ - ١٤٢٤ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد المختار بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي (١٣٣٧ - ١٤٠٥ه = ١٩١٨ - ١٩٨٥م) عالم محدِّث أديب كبير.



ولد في «الشقيق» على مقربة من مدينة الرشيد ببلاد شنقيط. وكان حدُّه المختار عالم زمانه في تلك البلاد، ووالده رأس قبيلته. حفظ القرآن الكريم، وأتقن رسمه وضبطه وما يتصل بفنونه على أيدي ثلة والعربية وفقه مالك. وبدأ رحلة طويلة في سبيل طلب العلم وهو في التاسعة عشرة من عمره، قطع خلالها أكثر من خمسة في رحلاته إلا ما يحمله من كتبه وبعض في رحلاته إلا ما يحمله من كتبه وبعض الضروريات التي لا غنى له عنها. وقصد الحج عام ١٣٥٨ه، وألقى عصاه في المدينة

المنورة، وأكمل هناك تحصيله العلمي، ثم بمكة المكرمة على مشايخ أجلاء، منهم الشيخ عمر السالك الشنقيطي، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ حسن المشاط.. وآخرون. ودرَّس في مدرسة الفلاح بجدة، واتخذ لنفسه مجلسًا علميًا في مسجد عكاشة، يعطي دروس التفسير والحديث والفقه والنحو. وبعد ثلاث سنوات اتحه إلى الرياض فدرَّس في المعهد العلمي، وبعد ستِّ سنوات انقطع للتدريس في المسجد النبوي الشريف، حيث كان يعطي درسًا بعد كلِّ صلاة فريضة، من كل يوم. ودروسًا أخرى في دار الحديث بالمدينة. ولما افتتحت الجامعة الإسلامية هناك كان أحد المكلفين للتدريس فيها، واستمرَّ في عمله هذا حتى عام ١٤٠١هـ. وقد حصل منها على الماجستير، ثم الدكتوراه (٤٠٤ه). وفي آخر حياته أصيب بمرض الحساسية، فمنعه الطبيب من مغادرة المكيف نحارًا، فلم يكن يتمكن من درس الظهر والعصر، وكان إذا صلَّى العصر قصده الطلاب إلى المنزل، فيقرؤون عليه إلى ما قبل صلاة المغرب بيسير، ثم يذهبون معه إلى المسجد النبوي لصلاة المغرب. وكان ذا محصول علمي وفير، في التفسير والحديث، وعلم الأنساب والرجال، ثم التاريخ، وخاصة تاريخ العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم اللغة وعلومها وآدابها، وله محفوظات كثيرة جدًا من الشعر العربي، ولاسيما ما يتصل

ومن آثاره العلمية: شرح سنن النسائي المسمَّى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (٣مج)، الجواب الواضح المبين في حكم التضحية عن الغير من الأحياء والميتين، رسالة إلى مضطر، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي (تحقيق)، سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي

منه بأيام العرب وشواهد اللغة.

(تحقيق، أصله دكتوراه)، مراقي الصعود إلى مراقي السعود لابن زيدان الجكني (تحقيق، أصله ماجستير)(١).

#### محمد المختار بن محمود (۱۳۲۷ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۷۱م)



ولد بتونس. درَس في جامعة الزيتونة، ثم درَس ها وبالمدرسة الصادقية، وترأس جمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين، وتعاطف مع حركة صوت الطالب، كما ترأس تحرير المجلة الزيتونية، وكان الحاكم بالمجلس المختلط(٢).



محمد المختار رأس تحرير (المجلة الزيتونية)

#### محمد المختار بن معروف البركني (۱۳۰٤ - ۱۶۰۸ هـ = ۱۸۸۱ - ۱۹۸۸) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) علماء ومفكرون عرفتهم ۲۰۱/۳، المجتمع ع ۷۰۷ وع (۱) ما ۱۶۰ (۱۳۵۸ ۱۹۵ هـ) والعدد الذي يليه ص ۲۰ وع (۱۲ (۱۲ (۱۶۰ ۱۹۵ ۱۹۵ هـ)، أعلام من أرض النبوة ۲/۱۷۲. و «الجكني» نسبة إلى قبيلة جاكان، المميزة بالعلم والفضل بين قبائل الغرب الإفريقي، ينتهي نسبها إلى حمير في الجنوب العربي.

(٢) أعلام الأعلام في تونس ص٢٢٩٠

محمد المختار الولاتي = محمد عبدالله بن محمد المختار الولاتي

محمد المختار بن يوسف التنواجيوي (0171 - .. 312 = ٧٩٨١ - . ٨٩١٩) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مختار الدين الفلمباني (۰۰۰- ۱۱۱۱ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۱م) شيخ فاضل.

هو محمد مختار الدين الفلمباني الأندونيسي، ثم المكي الشافعي.

أحد خواص تلامذة العلامة المسند محمد ياسين الفاداني، لازم شيخه المذكور وتخرج به، وكان بينهما مودة كبيرة، بحيث خرَّج له كتاب «بلوغ الأماني» في تراجم شيوخ شيخه وأسانيدهم، وهو كتاب ضخم يقع في ٩ محلدات، طبع منها الأول والثاني. كما أجازه صالح الأركاني بإجازة كبيرة مطولة سماها: هدية الأركاني في إجازة الشيخ محمد مختار الفلمباني. وكانت وفاته بعد شيخه بأشهر معدودة، ودُفن بالمعلاة عن نحو ستين عامًا(١).

محمد مخلوف العدوي = محمد على حسن بن مخلوف العدوي

محمد المداني بن محمد النابلسي الهبري

(+ 271 - + 721a = 1791 - p . . 74)

شيخ الطريقة الهبرية المدانية. من وادي الجمعة بولاية غليزان في الجزائر،

مات في مقرِّ زاويته الهبرية يوم الجمعة ١٠ ذي الحجة، ٢٧ نوفمبر٢٠).

(١) من مذكرات الشيخ محمد عبدالله الرشيد (مخطوط)، معجم المعاجم والمشيخات ٦٩/٣.

(٢) منتديات روض الرياحين (٤٣١ه).

#### محمد مدبولي (P371 - P731a = . 7P1 - A . . 7a) ناشر مشهور.



من مصر. لم يكمل تعليمه. بدأ حياته ببيع الصحف على عربة متنقلة صغيرة قبل أن يبيع الكتب، ثم أصبح من أشهر الناشرين في مصر، منذ أن افتتح «مكتبة مدبولي»، التي غدت من أشهر المكتبات بوسط القاهرة على مدى ٥٠ عامًا. نشر أعمالًا لأبرز الأدباء والمفكرين العرب، إلى جانب الكتب ذات الطابع الشعبي. وفي السنوات الأخيرة اهتم بنشر موسوعات في الفلسفة والتصوف والتاريخ. وكان حريصًا على توفير الكتب المحظور طباعتها وتداولها في مصر، منها كتب لمحمد حسنين هيكل، ورواية «أولاد حارتنا» التي منعها الأزهر. وتعرض لتهديد من المسلمين الغيورين بسبب توزيعه رواية عنوانحا «مسافة في عقل رجل»، وفي العام نفسه صدر حكم قضائي بسجنه للسبب نفسه، لاحتواء الرواية على ازدراء الأديان. وأوقف الرئيس المصري حسني مبارك تنفيذ الحكم. وظلَّ كثير من الكتب التي يصدرها موضع شكٌ من طرف السلطات، ومنها بعض مؤلفات نوال السعداوي، وآخرها كتاب «الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني»، التي مُنعت بتعليمات من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. وكان ناصريًا مفتخرًا ومصرًا على اتحاهه الحزبي. مات يوم السبت ٨ ذي الحجة، ٦ كانون الأول (ديسمبر) (١).

محمد مدبولي إبراهيم عمار (۰۰۰ – ۲۰۱۹ هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مدني بن علي الخيمي (١٣٣٣ - ١٤١٧ه = ١٩١٤ - ١٩٩٧م) طبيب وزير.



ولادته في المدينة المنورة حيث كان يحجُ والده، وفي دمشق أكمل دراسته الأولية، ثم تخصص في أمراض القلب بفرنسا، ثم في أمريكا، وصار عميدًا لكلية الطبّ بدمشق، ومقرّر المحلس الأعلى للعلوم، ووزيرًا للصحة، وأمينًا عامًا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية، ورئيسًا لجمعية تنظيم الأسرة السورية منذ تأسيسها، وكان يتقن عدة لغات، طبَّب شخصيات عالمية كبيرة، وأسهم بشكل فعال في تعريب الطبّ، ومارس الطبّ الداخلي نحو ستين عامًا، ولقبه زملاؤه بشيخ الأطباء السوريين(؛).

محمد بن أبي مدين الديماني الشنقيطي (۱۳۲۲ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۷۲م)

فقيه ومحدِّث جليل.

من بوتلميت بموريتانيا. سبط الشيخ سيديا

(١٢/١٢/١٠)، مجلة الإسلام اليوم [٢٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ] ص٢٩ (لقاء معه). (٤) حديث العبقريات ص٢١٥.

(٣) العربية نت (٢٩/١٢/٨)، الأهرام ع ٤٤٥٦٢

الأبييري. أخذ عن يحظية بن عبدالودود وآخرين، وعمل مدرسًا بمعهد أبي تلميت للدراسات الإسلامية، وكان مدافعًا عن السنة النبوية، غزير العلم، صاحب علاقات مع العلماء والساسة.

وله آثار عديدة، بلغت (٢٣) كتابًا بين مطبوع ومخطوط، منها: الصوارم والأسنة في الذبّ عن السنة (ط)، نظم في أحكام الشعر في الإسلام (لعله قدّم رسالة جامعية من قبل ابنه أحمد لتحقيقه)، الصوارم المنتضاة على من كره القبض والرفع في الصلاة (خ)، نظم في الجهر بالذكر (خ)، ديوان شعر (خ).

ومما لم يذكر وضعه من مخطوط أو مطبوع: شرح ألفية العراقي، شنُّ الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات، تحرير المسألة في الاحتلاف في البسملة، تفسير سورة الفاتحة، نظم في الاجتهاد والتقليد، مناسك الحجر(1).

محمد المذكوري = امحمد كنوني المذكوري

محمد مراد خلیل حواس (۱۳۶۶ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۵ - ۲۰۰۰م) أديب عامل.



من مدينة إطسا بمحافظة الفيوم في مصر،

(١) بلاد شنقيط: المنارة والرباط، ص٥٢٣، ٥٨٤، معجم الباطين لشعراء العربية، موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٩/٥٤.

حصل على الشهادة الإعدادية، وعمل موظفًا بعدة شركات، كما عمل في إنشاء عدة مطارات بمصر وليبيا والعراق، وافتتح محطة لبيع الوقود، وكان رئيس نادي أدب مدينة إطسا، وأمين لجنة في حزب الوفد بمدينته، ونال حائزة الشعر لعمال مصر وغيرها من الجوائز.

صدر عن النادي المذكور كتاب في تأبينه عام ١٤٢٢هـ بعنوان: محمد مراد حواس الشاعر الفارس.

وطبع له ديوان: أسرار.

وله شعر كثير مخطوط، ورواية: سلوى، ورسالة الغيب، بين دعد ولونة، السرادق: مجموعات قصصية (٢).

**محمد مراد غالب** (۱۳۲۰ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۷م) وزیر، دبلوماسی.



من محافظة الزقازيق بمصر. عاش في القاهرة. حصل على ماجستير في الجراحة، عمل أستاذًا بكلية الطبّ، وسكرتيرًا للسفارة المصرية بموسكو، ثم ترك مهنة الطبّ وعمل مديرًا لمكتب الرئيس جمال عبدالناصر للشؤون السياسية، فوكيلًا للخارجية في ظلّ الوحدة مع سورية، ثم سفيرًا في الكونغو بعد استقلالها عن بلجيكا. كما عمل سفيرًا في موسكو ومنغوليا الشعبية معًا، وأشرف على تطوير العلاقات بين مصر وموسكو في جميع المجالات. عين وزيرًا للخارجية سنة

ذهب إلى السعودية وأنشأ هناك شركة باسم «الوسيط للمعاملات» مع الشيخ محمد بن لادن، وعاد إلى مصر بعد سنة.

(٣) الأهرام ع ٤٤٢١هـ)، المجلة (١٣/١/١/١٨)، وع ٤٤٢٢هـ) ص٣٦ (١٤٢٨/١٢/٢٣هـ)، المجلة (ربيع الآخر ١٤٢٤هـ) ص٣٦ – ٤١ (لقاء معه)، موسوعة الشخصيات المصرية ص٣٨٦.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

١٣٩٢هـ (١٩٧٢م)، ثم وزيرًا للإعلام، فسفيرًا بيوغسلافيا، وسفيرًا مقيمًا بليبيا، ثم كان الأمين العام لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية حتى وفاته ١١ ذي الحجة، ٢١ ديسمبر. ونقد السادات في تخليه عن موسكو<sup>(۱)</sup>.

محمد مراد محمد فؤاد (۱۳۳۰ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مرتضى المراغي (١٣٢٧– ١٤١١ه = ١٩٠٩ – ١٩٩١م) سياسي وزير.



العملية وكيلًا للنيابة العامة، ثم محاميًا بقضايا الحكومة. عين سكرتيرًا لرئيس الوزراء محمد (باشا) محمود، وتولَّى منصب

محافظ الإسكندرية، والسويس. آخر وزراء الداخلية قبل قيام ثورة يوليو عام ١٩٥٢م.

هرب إلى العراق بعد قيام الثورة، وسبق أن

تولَّى الوزارة عدة مرات، وحُكم عليه غيابيًا

بالأشغال الشاقة المؤبدة عام ١٣٧٧هـ

(١٩٥٧م) بتهمة الاشتراك في مؤامرة ضدًّ

نظام الحكم. وبعد عام طلب حقَّ اللجوء

السياسي إلى دمشق. عاد إلى مصر، ثم

وعمل مديرًا للمركز الإسلامي بروما(١).

محمد مردوخ جمال الدين = محمد بن عبدالمؤمن مردوخ

محمد المرزوقي = محمد مصطفى المرزوقي محمد مرسي أحمد (١٣٢٦ - ١٤١٠ه = ١٩٠٨ – ١٩٨٩م) عالم رياضي.



ولد في قرية مزاتة بمركز أولاد طوق (أو مركز دار السلام) بمحافظة سوهاج في مصر. حصل على الدكتوراه في الرياضة البحتة من جامعة أدنبرة، ودبلوم الأبحاث من جامعة كمبردج. عيّن بكلية العلوم في جامعة القاهرة، وأصبح عميدًا لها، وأمينًا عامًا لاتحاد الجامعات العربية، ومديرًا لجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة. وفي عام ۱۳۹۱هـ (۱۹۷۱م) عيّن وزيرًا للتعليم العالى (لمدة عام واحد)، وشارك في تأسيس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية وعمل رئيسًا لها، وكان متحمِّسًا لتدريس العلوم باللغة العربية، وهذا ما طبقه بنفسه، وشارك في إنشاء جامعة الرياض بالسعودية، وانتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م)، وشارك في كثير من لجانه ونشاطه، كما عمل رئيسًا للمجلس النوعى للعلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمي، ورئيسًا لشعبة التعليم

(١) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٤٤.

الجامعي والبحث العلمي بالمجلس القومي للتعليم. توفي يوم ١٦ محرم، ١٨ آب (أغسطس). قام بترجمة وتأليف أكثر من (١٩) مرجعًا في الرياضة البحتة، منها: أصول الرياضيات/ برتراند رسل (ترجمة بالاشتراك مع

أحمد فؤاد الأهواني، ٢مج)، الجبر والمقابلة/ محمد بن موسى الخوارزمي (قام بتقديمه والتعليق عليه علي مصطفى مشرفة، محمد مرسي أحمد)، التفاضل والتكامل، الرياضة للمليون/ هيوجين (ترجمة)، تطور علم الطبيعة/ أينشتاين (ترجمة)، نظرية المعادلات/ ماكدوجال (ترجمة)، نيوتن(٢).

**محمد المرسي برهام** (۱۳۲۷ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۱<sub>م)</sub> تربوی شاعر.



ولد في قرية ديسط، التابعة لمركز طلخا في مصر، حصل على دبلوم من مدرسة دار العلوم، وتقلب في وظائف وزارة التربية، بين تدريس وتفتيش وإدارة، إلى أن كان مديرًا بالتربية في الإسكندرية، وظهرت موهبته الشعرية منذكان دارسًا في دار العلوم، وأسهم في ذلك من خلال جماعة أبوللو، ورابطة العروبة، ومن خلال الصحف والمحلات والمهرجانات الأدبية، وكان عضوًا بمجلس

 (٢) أعلام مصر في القرن العشرين ٤٤٤، موقع جامعة القاهرة (١٤٣١هـ). وفي مصدر أنه توفي ١٩٩٤م؟ وصورته من موقع جامعة عين شمس.

الحيب فرد و ملوابت و ويصد ملود ، ودنا فساء مواليب فرد و ملوابت و ويصد ملود ، ودنا فساء مواليب أكثرت وسيم المساول من وعرال المائن وعرال المرفود و المرفود المساول المواليب فيطربه ونعا في المزمام والدي المواليب ا

محمد برهام (خطه)

إدارة جمعية الشبان المسلمين بالشاطي في الإسكندرية، وقدم نشاطًا ثقافيًا كبيرًا من خلالها. وعيِّن مستشارًا ثقافيًا لشركة الإسمنت لمدة خمس سنوات بعد إحالته إلى المعاش. وتفرغ للشعر بقية حياته، واستقرَّ بالإسكندرية، ولقب بشيخ شعرائها، بعد أن كان يطلق عليه شاعر الأهرام؛ لاهتمام جريدة الأهرام بنشر قصائده في صفحتها الأولى، وشاعر دار العلوم. وربطته صلات واسعة بكثير من أدباء مصر والعالم العربي، ونشر شعره في كثير من الصحف والمحلات الأدبية بالسعودية ومصر وغيرهما. اشتهر في شعره بروح الدعابة والمرح، وكتب إلى جانب القصيدة، المسرحية، كما كتب للأطفال، وكتب القصة التي نال عنها جوائز الأندية الأدبية في السعودية. ويتسم شعره أيضًا بالحرص الشديد على فصاحة اللغة العربية؟ بسبب نشأته وطبيعة دراسته بالأزهر ودار العلوم. وكتب كثيرًا عن الإسكندرية التي قضى أغلب سنوات عمره فيها.

من أعماله الشعرية: الشموع، القيثار. وذكر أن له (تحت الطبع): قبيل الغروب (ديوان)، أضواء من البيت الحرام (مسرحية شعرية)، وثلاث مسرحيات للأطفال<sup>(۲)</sup>.

#### محمد مرسي الخولي = محمد محمد مرسي الخولي

(٣) شعراء الإسكندرية وتجاريهم الإبداعية ص١٠٣، الفيصل ع ٢١٧ (رحب ١٤١٥هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية.

محمد مرسي عبداللطيف الكحلاوي (1771 - 7.312 = 7181 - 74819) مغن، منشد.



من محافظة الشرقية بمصر. تعلم الفرنسية في مدرسة، وربّاه خاله المطرب، بدأ حياته الفنية مطربًا في باب الشعرية بالقاهرة، يغني المواويل، والأغاني البدوية، والمدائح النبوية، ثم عمل في الإذاعة منذ بدء إنشائها. وشارك في الكثير من الأفلام ممثلًا ومغنيًا، وكتب وأنتج بعضها، كما قام بعمل الألحان والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام. وحجَّ لأول مرة عام ١٣٧٣هـ، ثم بدأ التغيير في حياته، فاعتزل الفنَّ في العام التالي من حجَّته، واتحه إلى التصوف وعمل الخير. أنشأ مسجدًا في حيِّ الخليفة، ثم مدرسة في المسجد لتعليم الأولاد بالحيِّ حفظ القرآن الكريم. منحته الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. «رفع أغانيه عن ركود الابتذال إلى آفاق الكلمة الواعية المستنيرة، تدعو إلى الصفاء والنقاء» وعرف بأنه «مداح الرسول» صلى الله عليه

وله نحو ألف أغنية، كلها من ألحانه، مات في ٢٥ ذي الحجة، ١٣ أكتوبر(١).

#### محمد بن مرسي عبدالله (۲۰۰۰ - ۲۶۱۵ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) باحث في التاريخ المعاصر.

(١) أهل الفن ص ٩٢، الأخبار ع ١٠١٢٧ ( ۱٤٠٥ / ۲ /۸)

من مصر. حصل على الماجستير في التاريخ من جامعة القاهرة، والدكتوراه من جامعة كامبردج بإنجلترا. قضى (٢٥) عامًا في ميدان التعليم والثقافة في قطر والإمارات. مدير مركز الوثائق والدراسات في «أبو ظبي». توفي أواحر شهر شعبان، أوائل شهر تشرين الأول (أكتوبر).

من مؤلفاته: دعوى العراق السياسية في الكويت في ضوء حقائق التاريخ والقانون الدولي، إمارات الساحل وعُمان والدولة السعودية الأولى ١٧٩٣–١٨١٨م (أصله ماجستير)، دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها (لعل أصله دكتوراه)، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين/ حمد بن محمد بن رزیق بن بخیت (ت ۱۲۷۶هـ) (تحقيق مع عبدالمنعم عامر)، قراءة حديثة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث بعنوان: رسالتان في تاريخ شرق الجزيرة العربية الحديث، نشر في محلة الدارة (السعودية) (شوال ۱۳۹۷هـ) ص ۱۶۸-



ولد في مديرية الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن باليمن، درس في الكتّاب، وحفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة، ثم التحق بمدرسة تنصيرية، وتعلم اللغة الإنحليزية عند رجل كان مهتمًا بالأغاني، واهتمَّ بالرياضة والفنّ، فكان يعزف في الحفلات، ويؤدي ألوان الأغنية اليمنية، رأس اتحاد الفنانين اليمنيين، وشغل عضوية محلس الشعب، وبعد قيام الوحدة أصبح مستشارًا لوزير الثقافة، كما انتخب عضوًا بمجلس النواب، وحصد أوسمة وجوائز. توفي يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول، ٧ فبرايـر.

وله عدد من الكتب، مثل: الغناء اليمني القديم ومشاهيره، أغنيات شعبية، صفحات من الذكريات، أغنيات وحكايات<sup>(٢)</sup>.

## امارائلساحل وعوان وادراة اسعودية الباب سرح ۱۸۷۰ - ۱۸۷۰

.104

محمد المرسى محمد عبدالمحسن (٠٠٠ – ۲۸٤ هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مرشد ناجي (A371 - 3731a = P781 - 71.74) مغنّ ملحّن.

محمد مروان السباعي (V371 - 7731 a = P791 - 00079) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مروان بن محمود شيخو خطيب، مذيع إسلامي. غُرف بـ (مروان شيخو).

(۲) الرياض ع ۱۹۳۰۱ (۱۹۳۸/۳/۲۸)، يمن نت ٢٠١٣/٢/٨م، الموسوعة الحرة ٢٠١٢/١٢/٥م.



ولد في دمشق. حصل على إجازة في الحقوق، ودكتوراه في الشريعة. درَّس الشريعة واللغة العربية، وتابع دروس الشيخ أحمد كفتارو مفتى سورية، وأُجيز من دائرة الإفتاء العام والتدريس الديني. مارس الخطابة الدينية في مساجد دمشق، انتخب عضوًا في الاتحاد القومي عن منطقته أيام الوحدة مع مصر، ثم انتخب مقررًا للجنة الشباب في الاتحاد القومي عن مدينة دمشق، استقرَّ خطيبًا في مسجد محيى الدين بن عربي، وكانت الإذاعة تنقل خطبه على الهواء مباشرة. وعمل في إذاعة دمشق حتى تسلم رئاسة دائرة المذيعين، إضافة إلى مسؤوليته عن البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون، أبرزها «من وحي الهداية» لعقود من الزمن، وبرنامج تحية الإفطار ، مع حضور الاحتفالات الرسمية مع رجالات الدولة وخاصة رئيس الجمهورية. وكان عضوًا في مجلس الشعب، وفي اتحاد الصحفيين. شارك في مؤتمرات إعلامية ودينية وبرلمانية متعددة. كتب العديد من المقالات في مجلات مختلفة. درَّس الخطابة ومقارنة الأديان في كلية الدعوة الإسلامية بدمشق. قلت: وكان الوحيد الذي يسمع صوته إسلاميًا في الإذاعة في حكم البعث، مع كلمات لوزير الأوقاف، حيث كان من طرف الحكومة. وكان برناجحه الأول متنفس عامة المسلمين في الدين بسورية، وفيها فائدة، ولا تتجاوز النصف ساعة، وتابعتها سنوات. وكان

بليعًا في كلامه وسبك ألفاظه، سهلاً محببًا. من الأكراد(١).

محمد المرير = محمد بن محمد المرير محمد مزالي = محمد بن شعبان مزالي محمد مزهود = محمد بن عمر مزهود

محمد المزي (۱۳٤٥ – ۲۰۰۸ م.) (۱۳۵۰ – ۲۰۰۸ م.) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مزیان (۱۳۲۵ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۶۵ – ۲۰۰۰م) سینمائی.



ولد بتازة في المغرب، درس التصوير والمونتاج في باريس، عاد والتحق بالتلفزيون، ثم انتقل إلى المركز السينمائي المغربي، فركّب حلَّ الأفلام المغربية، قبل أن يعمل عمله الحرَّ في ذلك، وفي مدة (٣٠) عامًا أطَّر العديد من حرفياتها، ودخل عالم الإخراج أيضًا، منها رواية «نوح» التي كتبها وركبها وأدى فيها دور البطولة، وحصل في مهرجان على حائزة أحسن مونتاج، وأنشئت مسابقة طلسينمائيين الهواة باسمه بعد وفاته. وقد

(۱) حي الأكراد ص۱۳۸، موسوعة أعلام سورية ۷۸/۳، نحج الإسلام (مجلة سورية) (جمادى الآخرة ۱٤۲۳هـ) ص٩٠، اللعاة واللعوة الإسلامية المعاصرة ٩٣٦/٢.

مات في ليلة عيد الأضحى، ٢٠ يناير٢٠).

محمد مساعد الصالح (۱۳۵۶ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۰م) حقوقي وکاتب صحافي ساخر.



من الكويت. أجيز في الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٣٧٨ه، وكتب هناك في مجلة «البعثة» و «الاتحاد»، وتأثر بأفكار ثورية نادى بها عبدالناصر، وعاد فعمل محاميًا، لكنه سُجن لمواقفه في كتابات له بمصر، كتب في جريدة الشعب، ثم الفجر، وترأس تحرير صحيفة «الوطن» منذ إنشائها عام كذير صحيفة «الوطن» منذ إنشائها عام كذلك، وعد أول محام كويتي، وكان كذلك، وعد أول محام كويتي، وكان مؤسسي جمعية المحامين العرب، ومن أوائل مؤسسي جمعية المحامين، وتميَّز بكتابة عمود صحفي بأسلوب رشيق وساحر. وذكر أنه كان يكتب باستقلالية، ولا يجذبه تيار دون آخر. توفي في ٢٨ شوال، ٢ تشرين الأول (أكتوبر).

وله: جمعية الدشاديش القصيرة.

وجمع مقالاته تحت عنوان «الله بالخير» في كتاب من جزأين.

وله تسجيلات صوتية ومرئية عديدة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۲) معلمة المغرب ۷۱۱۷/۲۱. ۱۳۰۱ كالة الأد الماك ما ترك المال المال المال

<sup>(</sup>٣) وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ٢٠١٠/١٠/٧م، الرأي (الأردن) ٢٠١٠/١٠/٨م، الجزيرة ١٤٣١/١١/٣هـ، الموسوعة الحرة ٢٠١١/١١/١٢م.

#### محمد مستجاب (VOT1 - 1731a = ATP1 - 0 . . . . . . . . . . . . . كاتب وروائي ساخر.





محمد مستجاب في صورتين

ولد في قرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، تلقَّى تعليمًا محدودًا، وعمل في عدد من المهن، آخرها عامل في السدّ العالى في نهاية الثمانينات الهجرية، عمل في العراق، عاد واستقرَّ بالقاهرة، وعمل موظفًا في محمع اللغة العربية، وصار كبير الكتّاب فيه حتى إحالته للمعاش. عمل في مكتب جريدة «الشرق الأوسط» بالقاهرة، وكتب عمودًا أسبوعيًا فيه بعنوان «حرق الدم». توفي يوم الأحد ١٩ جمادى الآخرة، ٢٦ حزيران (يونيو) بعد فشل في الكبد.

قصصه ورواياته: من التاريخ السري لنعمان عبدالحافظ (حصل بما على الجائزة التشجيعية وتُرجمت)، ديروط الشريف، إنه الرابع من آل مستجاب، قيام وانهيار المستجاب، الفاس في الراس (حوّلت إلى فيلم سينمائي)، كلب المستجاب، مستجاب الفاضل.

أعماله الأخرى: حرق الدم: كلام حول ما يجري، نبش الغراب، بوابة جبر الخاطر، زهر الفول: مسائل ومشاحنات. وله غيرها ذكرتما في «تكملة معجم المؤلفين»<sup>(۱)</sup>.



#### محمد مستجير مصطفى ( . . . - ٧٢٤٢ ه. = . . . - ٢ . . ٢ ٩)

من مصر. كبير مترجمي منظمة العمل الدولية بجنيف. ترجم مجموعة من الكتب إلى العربية، فكرية وسياسية وتاريخية. مات في ٢٠ ذي القعدة، ١١ كانون الأول (دیسمبر).

من ترجماته التي وقفت على عناوينها: أبحاث في تاريخ المادية/ جورج بليخانوف، أنا وعاصفة الصحراء وصور أحرى من حرب الخليج/ لورانس ديونا، تقرير لوجانو: مؤامرة الغرب الكبرى: الحفاظ على الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين، صور حية من إيران أوربية في بلاد الملالي ١٩٨٥ – ١٩٩٨م/ لورانس ديونا، سادة العالم الحدد ومن يقاومونهم جان زيجلر، عولمة الفقر/ ميشيل تشوسودوفيسكي، أنا والعولمة/ سوسان جورج، جاتسبي العظيم/ ف. سكوت فيتزجرالد، فلسطين: نحو تاريخ بلا أساطير/ لطف الله سليمان، مدخل إلى المادية الجدلية/ موريس كورنفورث (٢مج)، نظريات حديثة حول الثورة؛ فاتون والثورة في إفريقيا/ جاك ووديس، ثم: ريجي دوبريه والثورة في أمريكا اللاتينية، ثم الثورة والطبقات، مدخل لقراءة قانون - دوبريه وماركيوز.

(١) الأهرام ع ٤٣٣٠٣ (٢١/٥/٢١هـ)، ومن كتب له، معجم الروائيين العرب ص ٤١٠، الشرق الأوسط (ملحقها الثقافي: المنتدى الثقافي) ع ٩٧١٧ تاريخ ٢٠٠٥/٧/٦م، الفيصل ع ٣٤٩ رجب ١٤٢٦هـ.





من مواليد مديرية النادرة بمحافظة إب في اليمن، مجاز في تخصص التربية الإسلامية من كلية التربية بالحديدة. درَّس، وراسل صحيفة «الصحوة»، ثم عمل في الدائرة الإعلامية لـ«الإصلاح»، وفي صحيفة الصحوة، ثم سكرتيرًا لمحلة النور. وأسهم في تأسيس صحيفة «العاصمة»، التي صدرت عام ١٤٢٠هـ، وعمل سكرتيرًا لتحريرها، بعد أن انتقل إلى العاصمة صنعاء. وكان كثير القراءة والاطلاع، ذا معرفة واسعة، وله كتابات عديدة في الصحف والمواقع اليمنية، وراسل محلة «المحتمع» الكويتية، ومحلة «المستقبل الإسلامي» الصادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض، وكان ينظم الشعر، ولكنه لم يجمعه في ديوان. وقد توفي بالأردن بعد ثلاث سنوات من المرض(٢).

(٢) المصدر أون لاين (إثر وفاته).

#### محمد المسعود الشابي (۱۳۵۳ - ۱۳۴۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۲م) مناضل قومی قیادي.



من مواليد تبوز بتونس. حصل على إجازة في الأدب من قسم الوثائق والمكتبات، ودكتوراه دولة في القانون السياسي من جامعة نانيتر بباريس. تنقل بين القاهرة ودمشق وبيروت وبغداد، وانتمى إلى (حزب البعث العربي الاشتراكي) منذ شبابه، واعتبر من المؤسِّسين الأوائل للحزب بتونس، وانتخب عضوًا في قيادته القومية عام ١٣٨٨هـ (١٩٦٨م)، ودخل السجن خمس سنوات. وبعد انتكاسة للبعث وانقسام فيه سافر مع ميشيل عفلق إلى العراق وأسهم في بناء الحزب هناك، وهو من مؤسّسي (المؤتمر القومي الإسلامي) عام ١٤١٤هـ (١٩٩٤م)، كما شارك في تأسيس (مؤسَّسة القدس الدولية عام ١٤٢١هـ (مطلع ٢٠٠١م)، وشارك في مؤتمرات وملتقيات قومية، وأسهم في تأسيس مجلة (دراسات عربية) الصادرة عن دار الطليعة ببيروت، ونشر مقالات ودراسات في (البعث) السورية، وفي صحف ومحلات عربية وأجنبية، وأشرف على تأسيس الجمعية الثقافية العربية (العروة الوثقى) عام ٤٠٠ هـ (١٩٨٠م). واستقرَّ بلبنان حتى عام ١٤٢٧هـ (٢٠٠٦م). وبقى على أفكاره بعد انعزاله من البعث، وتابع نشر فكره القومي. توفي يوم الاثنين ۲۰ محرم، ۳ دیسمبر.

كتبه: حول استراتيجية الثورة العربية، عروبة وإسلام: قضايا استراتيجية، مشكلات

الثورة، لا تراجع بل خطوة إلى الأمام، حول الثقافة والتعليم في تونس، دروس وعبر، رؤية استراتيجية(١).

#### محمد مسعود فشیکة (۱۳۲۲ – ۱۶۱۰ه ؛ = ۱۹۰۶ – ۱۹۹۰م) تربوي، مهتمّ بالتاريخ.



ولادته في قرية الشواهد التابعة لمدينة مصراتة بليبيا. هاجر مع الأتراك إلى بلادهم في بعثة دراسية إثر الاحتلال الإيطالي، ثم نُقل إلى دمشق، وتقلب في الوظائف هناك، وانتقل إلى القاهرة وأُجيز من دار العلوم ودرَّس هناك. عاد إلى ليبيا ودرَّس مع أعمال تربوية أخرى، حتى كان وكيلًا مساعدًا للوزارة، وقد حصل على شهادتي محاماة للوزارة، وقد حصل على شهادتي محاماة لدى الحاكم المدنية والشرعية.

له كتب مدرسية عديدة، لم أوردها له، وله أيضًا من الكتب: تاريخ ليبيا العام من القرون الأولى إلى العصر الحاضر، مراحل العصور الليبية مع حضارات الأمم القديمة، كأنك معي في طرابلس وتونس، تاريخ ليبيا الحديث، معالم ليبية، رمضان السويحلي(٢).

#### محمد مسكين (۱۳۷۱-۱۹۷۱ه = ۱۹۵۱-۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

- (۱) موقع التجديد العربي ۲۰۱۲/۱۲/۳، نعي حزب البعث له نشر في شبكة البصرة ۱٤٣٤/١/٢١هـ، موقع المؤتمر القومى العربي ۲۰۱۲/۲/۳م.
- (٢) دليل المؤلفين الليبيين ص٤٣٠، المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص٣١٨.

محمد بن مسلط بن عبدالله الشريف (۱۰۰۰-۲۰۲۱ه = ۲۰۱۳-۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

# محمد مسلَّم بن سليم الغُنيمي ( محمد مسلَّم بن سليم الغُنيمي ( ١٩٨٣ – ١٩٨٣ م عالم، ساعاتي .

من دمشق، قرأ على أكابر علمائها، منهم محمد بهجة البيطار، ومحمد سعدي الياسين، ومحمد المنتصر الكتاني، واهتم بعلوم العصر ومعارفه، لا يكاد الكتاب يفارق يده، واقتنى بذلك نفائس الكتب. اشتهر بإتقان إصلاح الساعات. تولًى الخطابة في مسجد ساحة السخانة نحو خسين عامًا، واهتمً بأمر المسلمين، وكان سمح النفس، أنيقًا.

صدر له كتاب بعنوان: حياة الإمام ابن قيم الجوزية.

وله مقالات لم تجمع، وكتاب عن جده عبدالغني مخطوط (٢٠).



محمد بن مسلم العثيمين (١٣٣٢ - ١٤٣٠ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٩م) شيخ سلفي قاض.

من وادي الدواسر بالسعودية، تتلمذ على مشايخ الرياض، من أبرزهم المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفي مكة على محمد بن (٣) تاريخ علماء دمشق ٩٩٢/٢، موسوعة الأسر الدمشقية

عبدالعزيز بن مانع، وكان مهتمًا بالبحث والمناقشة والتحقيق في العقيدة والفقه وأصول المسائل، وقد عمل مرشدًا وداعية في بلاد زهران، ثم مشرفًا ومراقبًا على توزيع عوائد الهجر والصدقات، فقاضيًا في عدة مدن ومناطق. رقى إلى درجة وكيل محكمة، بعد خدمة تجاوزت الأربعين عامًا في القضاء، وأثناء خدمته في القضاء في رنية عمل إمامًا وخطيبًا ومرجعًا للفتيا لأهاليها ومن حاورهم. وينسب إليه فكرة إنشاء هيئة الأمر بالمعروف التي جاءت بعد خطاب وجُّهه للملك عبدالعزيز آل سعود، دعا فيه بأن يجعله الله ممن يأمر بالمعروف، فأصدر الملك على إثر خطابه أمرًا بإنشاء الهيئة. وقد توفي يوم ١٣ ذي الحجة، ٣٠

وله تآليف، هي: تحقيق المسألة في عدم الجهر بالبسملة، تحفة المستدين عن موقع مدين، حسن المسير في بيان التعزير، ترك المندوبة إذا أقيمت الصلاة المفروضة (بحث)<sup>(۱)</sup>.



محمد بن مسلم العثيمين ينسب إليه فكرة إنشاء هيئة الأمر بالعروف

محمد المسيّر = محمد سيد أحمد المسيّر

محمد بن مشعوف الأسلمي (1071 - 1131a = 7781 - + PP19) عالم مشارك، شاعر، داعية.

(٢) هجر العلم ومعاقله ١٦١٧/٣، موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ٧٨/١.



ولد في قرية الحُمرة بناحية أسلم في اليمن. تعلم في بلدة المحابشة، وحصل على إجازة من جامعة الإمام بالرياض. درَّس، ثم كلِّف بالاتصال ببعض رؤساء القبائل لإقناعهم بالتخلى عن موالاتهم للنظام الملكي. انتخب عضوًا في مجلس الشورى، ثم وكيلًا لمكتب التوجيه والإرشاد، فوكيلًا لمحافظة لواء حجّة. زار دول الغرب محاضرًا في الجاليات اليمنية، وصار له تلامذة في أنحاء كثيرة من بلاد اليمن. وكان شغوفًا بالقراءة، ويساعد المحتاجين. توفي بمكة المكرمة يوم ١٧ صفر، ۷ سبتمبر.

مصنفاته: الجانب السياسي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلسفة المذهب الهادوي، أدوار التوحيد، التعاون في الإسلام، تفنيد القول الفارغ في دامغة الدوامغ، كتاب في الصلاة، الضوء اللامع على مجموعة الدوامغ، رسالة إلى إخوتي في هيوستن، القول الأسنى في حكم الاستمنا، ديوان شعر، عدد من الرسائل حول الإيمان والعمل الصالح(٢).

محمد بن مشعي الدوسر*ي* (١٣١٥ - ١٤٠٦هـ = ١٨٩٧ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصایف بن محمد (7371 - V.31a = 3781 - VAR19) أديب ناقد.

من الجزائر. حصل على الماجستير، ثم الدكتوراه عام ١٣٩٦ه من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة، وتقلد عدة مناصب جامعية، آخرها إدارة معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر، ثم تفرغ للنشاط الفكري، المتمثل في إلقاء المحاضرات، وكتابة المقالات النقدية في الصحف الجزائرية، وبعض الصحف العربية الأخرى، إضافة إلى إشرافه على عدد من الرسائل الجامعية. توفي منتصف شهري جمادي الأولى، يناير.



محمد مصایف (خطه)

قدِّمت في جهده الأدبي رسالة ماجستير بعنوان: النقد الأدبي: مناهجه وتطبيقاته عند الدكتور محمد مصايف/ واسيني الأعرج. - الجزائر: جامعة الجزائر، كلية الآداب، ١٤١٣هـ.

وله تسعة كتب، هي: جماعة الديوان في النقد (أصله ماجستير)، دراسات في النقد والأدب، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث: دراسات ووثائق، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي من أوائل العشرينات من هذا القرن إلى أوائل السبعينات فيه (أصله دكتوراه)، في الثورة والتعريب، القصة القصيرة الجزائرية في عهد الاستقلال، الرواية العربية الجزائرية الحديثة، النثر الجزائري الحديث، المؤامرة (رواية)(٣).

محمد المصري = محمد محمود المصري

<sup>(</sup>٣) عالم الكتب مج ٨ ع٢ (شوال ١٤٠٧هـ)، أصوات ثقافية من المغرب العربي: الجزائر، ص٥٧٠.

محمد المصري عثمان (۱۳۵۶ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۰م) باحث متخصص في حقل المكتبات والمعلومات.

من مصر. حاز شهادة الدكتوراه عام ١٤٠١هـ من قسم المكتبات والوثائق في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا في تخصصه بالقسم نفسه، وبجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، وكان أول متخصص في المكتبات والمعلومات يدرِّس هناك، كما درَّس في جامعات عربية أخرى، ومارس العمل المكتبي والتوثيقي في عدة مكتبات بالقاهرة، أبرزها مكتبة دار الحكمة، التي جعلها من أبرز المكتبات الطبية في مصر، وجمع فيها دوريات طبية يحتاجها الأطباء، وصنَّفها تصنيفًا متخصصًا عاليًا. وكان خبيرًا ومستشارًا في محال المكتبات والمعلومات عامة، والطبية بصفة خاصة، لدى العديد من الهيئات، مثل الجمعية الطبية المصرية، ومركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم، وغيرهما. وكان اهتمامه في الدرجة الثانية بالتراث الإسلامي، فقد حصر المخطوطات العربية المحققة في مصر حتى عام ١٤٠٥هـ، وحلَّل الظواهر المرتبطة بنشر كتب التراث المحققة، من حيث الأشكال وتعدد التحقيقات وإنتاجية المحققين والناشرين، والتطور الزمني لنشرها. ويبدو أنه كان له شأن ، ذكره عبدالستار الحلوجي في «الكتب والمكتبات» وقال في رثائه: «يصحبك عملك الطيب، وإيمانك الذي لم ينل منه بطش الجبارين، ولم يتزعزع أمام سياط الجلادين، وأنت ما زلت في شبابك الغض ومقتبل العمر». وكان عضوًا بالجمعية الأمريكية لعلم المعلومات، وسكرتيرا نشيطا للجمعية المصرية لعلوم المكتبات والمعلومات والأرشيف، حضر وشارك في العديد من المؤتمرات بمصر وخارجها، وحاضر في عشرات البرامج

التدريبية في الدول العربية، وأشرف على رسائل علمية. توفي يوم الأحد ١٦ رجب، ١١ فبراير.

له (۱۰) مقالات بين تأليف وترجمة، و(۷) دراسات وتقارير مقدمة لمؤتمرات وحلقات دراسية.

وكتبه المطبوعة هي: الإنتاج الفكري للأطباء العرب في العصر الحديث، الوجود العالمي للإنتاج الفكري للأطباء العرب في العصر الحديث، الضبط الببليوجرافي للجهود المصرية لتحقيق المخطوطات العربية، دليل الكتب المصرية ١٩٧٢م (بالمشاركة)، دليل مراكز التوثيق والمعلومات في الوطن العربي ورسالته في الماجستير: تخطيط التعاون بين المكتبات الطبية في القاهرة الكبرى في مجالات التزويد والإعداد الببليوجرافي والخدمة.

وفي الدكتوراه: الإنتاج الفكري الطبي للأطباء العرب في الدوريات الطبية: دراسة للضبط الببليوجرافي والاستخدام(١).

#### محمد مصطفى = محمد مصطفى العجمى

محمد المصطفى (۱۳٤١ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد المصطفى بن أحمد الأبييري (١٣٠٥ - ١٩٨٦ - ١٩٨٦) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن مصطفى الأنطاكي (١٣٤٧ - ١٩٨٥ = ١٩٢٨ - ١٩٨٤م) أستاذ وكاتب لغوي قدير.

ولد في حلب، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق، درَّس في الثانويات، وفي كلية الآداب بجامعة حلب حتى وفاته، وقبلها كان مديرًا لدار المعلمين بحلب. درَّس علوم اللغة بأنواعها، وعلوم

فيما يتعلق بالنحو والصرف والأصوات والعروض. مات في حادث مروري. صدر له: المنهاج في القواعد والإعراب، الوجيز في فقه اللغة، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (٣ جه)، دروس في اللغة العربية وآدابها (مع محمد ألتونجي في اللغة العربية وآدابها (مع محمد ألتونجي وحمود فاحوري، القسم الأول)، نصوص قديمة: مختارات من النثر العربي، سلسلة الخالدون (بالاشتراك مع آخرين)، سلسلة معارك حربية فاصلة عربية وإسلامية (مع صالح الأشتر وعمر الدقاق)، ديوان شعر مطوط(۱).

القرآن الكريم، وأدب الحديث النبوي

الشريف، وكان لغويًا متمكنًا، خاصة

محمد مصطفی بازامه (۱۳٤۲ – ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۲۳ – ۲۰۰۰م) مؤرِّخ، تربوي.

<sup>(</sup>۱) عالم الكتاب ع ۲۲ (۱۹۹۰م) ص ۲۱، شخصيات من مصر ص ۳۲۷، الكتب والمكتبات للحلوجي ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) مئة أوائل من حلب ص٦٤٨، موسوعة أعلام سورية (٢) معجم المؤلفين السوريين ص٤٥، معجم أدباء حلب ص٥٣.



ولد في بنغازي. أجاد عدة لغات. درّس وأدار مدارس ابتدائية، رئيس المكتب الثقافي، مدير التعليم، مدير عام التخطيط بوزارة التربية، ثم قام بالأعمال الحرة إلى جانب عمله مديرًا لتحرير جريدة العمل. عضو في لجان، منها المجلس الأعلى للآثار. اشترك في مؤتمرات وندوات تربوية وأدبية وأدبية وسحفية وسياسية. كتب في الصحف، وأذبعت له أحاديث ومقابلات. قضى والإيطاليا عشرين عامًا، وكتب بالعربية والإيطالية.

ومما طبع له من كتب: بداية المأساة أو التمهيد السياسي للاحتلال، العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتركيا في ليبيا، ليبيا في عشرين سنة من حكم الإسبان (١٥١٠-١٥٣٠م)، ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية، بنغازي عبر التاريخ (ج١: منذ نشأتها حتى الغزو الإيطالي)، الخصائص المميزة لاشتراكية الإسلام، الغاية سعادة الإنسان في الدين، تاريخ مالطة في العهد الإسلامي، تاريخ ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين، تاريخ ليبيا في عصور ما قبل التاريخ (جدا: من الفترة ٢٢٠٠-٢٢٠٠ ق.م)، الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر: عبدالرحمن آغا البديري ١٧٢٠-١٧٩٢م، قورينا وبرقة: نشأة المدينتين في التاريخ، تأثير الليبيين في الحضارتين المصرية واليونانية وتأثرهم بها (ضمن: ليبيا في التاريخ)، وثائق عن نحاية العهد القرمانلي/ إسماعيل كمالى (ترجمة)، الثورة الثقافية

الليبية، حوليات الجهاد الليبي ١٩١١- ١٩٣١ المام الحلقة الأولى (ذكر أنه تحت الإعداد)(١).

#### محمد بن المصطفى البرتلي (١٣٣٣ - ١٤٢١ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٠م) شيخ مالكي فاضل.

ولد في بلدة أنتجي بمقاطعة بوتلميت في بلاد شنقيط، درس في محاضر، وتلقّى علومه على عدد من العلماء، وسلك الطريقة القادرية، ثم درّس في بلدته الفقه وعلوم اللغة، وجاهد ضدَّ العدوِّ الفرنسي المحتلّ.

له عدد من الشروح والرسائل المخطوطة، منها: تجبير النقلة لتحرير معنى التجويد والقلقلة، بذل المرغوب في الجواب على عدة أسئلة، رسالة المتقين، شرح زائية الشماخ بن ضرار. وتمَّ جمع وتحقيق ديوانه (مرقون)(٢).

#### محمد بن مصطفی بسدات (۱۳۳۰ – ۱۲۱۸ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۸م) عالم بحاهد.



من بلدة النعيمة بدائرة عين الذهب في الجزائر. تنقَّل في عدة زوايا، وحصَّل علمًا في مستغانم، ودرس سنوات في جامعة القرويين بفاس. ثم درَّس مدة في وهران، وفي سوقر بدأت صلته مع جريدة الشهاب

جمعية العلماء المسلمين، وجاهد، واتصل بالعلماء، وانضم إلى السياسيين، فكان من المنضم بن الأوائل لجبهة التحرير الوطني، وقد سُجن وعُدِّب، وأنشأ مدرسة النهضة في سوقر، وخطب في مناسبات، وفقّه، وأمّ وأرشد، ألزمه مرضه الفراش (١٥) عامًا، إلى أن توفي يوم ١٨ شوال، ١٥ شباط (فبراير) (٣).

#### محمد المصطفى بصير (١٣٦٠ - ١٤٢٦ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد بن مصطفی جاد (۱۳۳۰ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۷۹م) عالم أزهري مالكي.

ولد في قرية «أبو العز» بمركز كفر الزيات من أعمال مديرية الغربية بمصر. درس في معهد طنطا الديني، ثم في كلية الشريعة الإسلامية حاصلًا على العالمية مع التخصص بلقب «العلامة». درَّس في معهد الإسكندرية الديني. أسَّس مسجدًا فكان إمامه وخطيبه ومدرسًا فيه. وكان مبرزًا متفوقًا، ذا حافظة قوية وأفق واسع. مرجعًا في كثير من العلوم، دقيقًا في الفتوى، محاربًا البدع والخرافات، زاهدًا في الدنيا. أسس جمعية خيرية في منطقة الوردان بالإسكندرية. من تلاميذه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، وعلى أحمد الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر. توفي في خلوته التي كان يتعبَّد فيها يوم الثلاثاء ١٣ شوال، الموافق ٤ سبتمبر وهو يصلى ركعتى الفجر في السجدة الثانية من الركعة الثانية. وكان قد دُفن في غرفة مستقلة عن مسجد سعد الدين اللاذقي، فنُبشت جثَّته وأُخرجت، وبلِّغت المشيخة الصوفية ذلك،

(٣) منتديات الجلفة (استفيد منها في شهر جمادى الأولى
 ١٤٣٠هـ)، موقع جبهة اتحاد المغرب العربي ٢٦٠٠٨/٧/٢٦م.
 وتكتب نسبته أيضًا: بالسادات.

<sup>(</sup>١) دليل المؤلفين الليبيين ص٤٣٤ وإضافات.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

وأعادت جنايات الإسكندرية رفاته إلى ضريحه الأصلى بالمسجد في شهر شعبان من عام ۱۲۳۲هد.

ومما كتب فيه: إمام الإسكندرية العلامة الإمام محمد مصطفى جاد/ محمد كامل الفقى.

وله آثار علمية طيبة، من أهمها ما كتبه في فقه الإمام مالك، الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية المتمذهبة به، ولعل المقصود كتابه: الفقه الحديث في مذهب إمام الحديث مالك بن أنس رضي الله عنه(۱).

#### محمد مصطفى حافظ (1771 - 0731@ = 1391 - 3 . . 74) أستاذ طبِّ الأطفال.



من مصر. حصل على دكتوراه طبّ الأطفال من جامعة الإسكندرية، ثم صار رئيس القسم بها، وطبيبًا مقيمًا في مستشفاه. مؤسِّس مستشفى طبّ الأطفال بجامعة المنصورة، وعميد كلية الطبّ فيها، ومؤسِّس وحدة الوراثة بما. عضو جمعيات متخصصة. اختير محكمًا للأبحاث في المحلة الأمريكية للوراثة، دُعى لإلقاء محاضرات في المؤتمر المغلق للسرطان بسويسرا، وللندوة العلمية عن السرطان بلندن، شارك في جميع المؤتمرات القومية والعالمية لطب الأطفال. توفي يوم الأربعاء ١٦ رجب، ١أيلول (سبتمبر).

له مؤلف في (أمراض الوراثة) يدرَّس لطلبة الدراسات العليا، ونحو (١٠) أبحاث

(١) مجلة الأزهر (جمادي الآخر ١٤١٨هـ)، ص٩٥٠، الأهرام ع 2001، (١٣/٨/١٣هـ).

منشورة في أمراض الوراثة(٢).

#### محمد المصطفى بن حامد آن (7371 - 7731a = 3781 - 0.. Ya) تربوي وكاتب إسلامي أديب.

ولد في بلدة كجلن (السنغال)، أخذ عن والده ولازمه طويلًا، كما أخذ عن عدد من العلماء، وتخرَّج في الأزهر، ثم درَّس، وعمل مفتشًا للتعليم بوزارة التربية، وكان عضوًا في الاتحاد الثقافي الإسلامي، وأسَّس جمعية الثقافة والتربية الإسلاميتين، إضافة إلى سلسلة من المدارس العربية الإسلامية، وأسَّس صحيفة «صوت الإسلام».

نشر شعره في عدد من المطبوعات العربية، ولم يصدر له ديوان حتى وفاته.

وله عدة مؤلفات، منها: الإسلام والثقافة في الجمهورية السنغالية، منفعة الأليف في علمي اللغة والتصريف<sup>٣)</sup>.

### محمد مصطفى الخطيب (1771 - 77314 = 1391 - 7... 79) خطيب وكاتب إسلامي.

من مواليد مدينة ضمير القريبة من دمشق، تعلم في الثانويات الشرعية، وتابع دراسته حتى حصل على إجازة من كلية الشريعة بجامعة دمشق، وعمل خطيب جمعة، وكتب مقالات فكرية وثقافية واحتماعية ودينية، كما درَّس الفقه والسيرة النبوية في مدينة الظهران بالسعودية، وكان خطيبًا مؤثرًا. توفي في الظهران يوم الثلاثاء ٢٤ ربيع الأول، ٤ حزيران.

وله كتب، منها: حوار مع إشارة المرور، خواطر فكرية في التربية الإسلامية، آثار الصوم والحج في حياة المسلم، ذكريات عن الحجّ والعجّ والثجّ، توظيف أحرف الهجاء

(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٥٤.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

لمعالجة مشكلات اجتماعية، مئتا قصة من السنة النبوية، أمهات وآباء ليسوا من ذرية آدم ولا حواء (1).

## محمد مصطفی درویش (۰۰۰ – ۱۳۹۱ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصطفى رمضان (2577 - ... 1 = 3397 - . 1914) إعلامي إسلامي.



من ليبيا. حصل على إجازة من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباط، مضى إلى بريطانيا، وانتسب إلى قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنجهام لمواصلة دراساته العليا، وعمل محررًا للشؤون الدينية بصحيفة «العرب» اليومية التي تصدر في لندن. وكان إذاعيًا محترفًا، عمل في الإذاعة البريطانية (القسم العربي)، وكان أحد كُتاب مجلة «الجحتمع» الكويتية، يرسل إليها باستمرار مقالات، متابعًا ردود الفعل الغربية للحركة الإسلامية في العالم. وكان خصمًا سياسيًا عنيدًا للأطراف الليبية، ودأب على كشف مؤامراتها في ضرب الإسلام والإسلاميين، من خلال كتاباته وتحقيقاته الإذاعية. وكان أول من أجرى تحقيقًا داخل سوريا - أثناء أحداث حماة - للإذاعة البريطانية، وأجرى تحقيقات مع الإخوان المسلمين هناك، كما نشر العديد من الموضوعات التي تبحث في أوضاع المسلمين في بريطانيا في عدد (٤) شبكة المعرفة الريفية: بوابة المجتمع المحلى لمنطقة ضمير (۱٤٣٣ه).

أستاذ فقيه.

#### محمد مصطفى شلبي $(\dots - P131a? = \dots - \overline{\Lambda}PP1a)$

من مصر. حاز الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ثم كان أستاذًا ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. وكتب في الفقه وأصوله، ومناهجه وقواعه.

ومن عناوين كتبه: أحكام الأسرة في الإسلام، أحكام المواريث بين الفقه والقانون ، تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد (أصله دكتوراه)، الفقه الإسلامي، بين المثالية والواقعية، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، تطبيق الشريعة الإسلامية بين المؤيدين والمعارضين، أصول الفقه الإسلامي، المدخل في الفقه الإسلامي، أحكام الوصايا والأوقاف، محاضرات في الوقف والوصية.



محمد مصطفى صالح مصطفى (TTT1 - T.31a = VIPI - TAPIA) حقوقي ومحرر صحفي أديب.

عُرف بمحمد مصطفى المنفلوطي.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



ولد في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، تخرُّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في المحاماة، ثم انتقل إلى سلك القضاء ليترقّى في مناصبه ويصبح رئيسًا لمحكمة النقض، وانتدب إلى أفغانستان ليسهم في وضع الدستور الأفغاني ، كما أسهم في وضع القانون المدني بالأردن، وأصدر صحيفة «الشاعر» للشعر والفنون، وبقيت تصدر حتى عام ١٣٧٢م، كما رأس تحرير صحيفتي الحقوق، والعلاج النفسي، وكتب أفلامًا للسينما، منها: جواهر، والمحفظة. وتوفي بالقاهرة.

له ديوانا شعر: أغاني الأشباح، أصداء الثورة.

وله قصائد منشورة، ودراسات لجلة الموسيقي، ومؤلفات عدة في محال القانون (٣).

### محمد مصطفى الطحلاوي (0771 - 11314 = 1.61 - 18614)

مدرِّس شاعر.

ولد في قرية الشقر التابعة لمحافظة القليوبية. تخرَّج في دار العلوم، وحصل على دبلوم من معهد اللغات الشرقية، وآخر من معهد التربية العالى، ودرس عددًا من اللغات الأجنبية. تنقل مدرسًا في عدة محافظات، وعمل ناظر مدرسة، ومديرًا للتعليم بمنطقة شبين الكوم التعليمية، كما ترأس تحرير محلة الياسمين، واعتزل الحياة السياسية في

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

ينطفئ <sup>(۲)</sup>.

من المحلات العربية. قُتل يوم الحمعة ٢٥ جمادى الأولى، إثر إطلاق النيران عليه عقب انتهائه من أداء صلاة الجمعة في مسجد المركز الإسلامي بلندن. وكان آخر مقال كتبه عن المسلمين في بريطانيا ظهر في الجحتمع ع ٤٧٦ (٢٩/٥/١٠٨هـ)، واستشهد قبل صدوره. وبعد القبض على القتلة تبيَّن أنهم من أعوان القذافي.

صدر فيه كتاب: الشهيد محمد مصطفى رمضان: من القاتل ولماذا؟. ولم يذكر مؤلفه وناشره، بل عرض في مجلة الجتمع ع ٦٣٣ (۱۱/۷/۱۱/۷هـ) ص۳۸.

له كتاب: الشعوبية الجديدة، وهو نفسه الذي طبع بعنوان: لا ليس عميلًا أمريكيًا (وهو عن تاريخ مصر الحديث)(١).

محمد مصطفى زرير  $(\lambda PYI - YY3IA = \lambda VPI - II \cdot Ya)$ (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصطفى سامى (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصطفى الشريف ( • ١٣٤ - ١٢١ هـ = ١٢١١ - ١٩٤١م) تربوي وشاعر إسلامي.

ولد في قرية قبريط بمحافظة كفر الشيخ، تخرَّج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع دبلوم عال من معهد التربية بجامعة عين شمس، ثم درَّس، وصار موجهًا أول للغة العربية بإدارة شمال القاهرة. وتوفي بالقاهرة. له دواوین مخطوطة، هی: ومضات روح، أمواج الضباب، زورق الأحلام، الجداف المفقود، الضياء الحزين، صرحة في أذن الأصمّ، تائه تحت الشمس، الصباح لا

(١) المجتمع ع ٤٧٦ (١٠٠/٥/٢٩)، والعدد الذي يليه، أعلام في دائرة الاغتيال ص١٤٣٠.

أخريات حياته، وسلك الطريقة النقشبندية. نشر قصائد، وترجم بعضها عن الإنجليزية والألمانية. وتوفي بمدينة بنها.

وله عدد من الدواوين المطبوعة، منها: إلى حِراء، عوسج الطور، شهد الخلية القديمة، حِنة العاشقين.

ومن المخطوط: في ربوع الشقر (ملحمة شعرية)، مجموعة من الحكم والأمثال<sup>(۱)</sup>.

محمد مصطفی عبدالرازق (۲۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

محمد مصطفى العجمي (١٣٢١ - ١٤٠٨ه = ١٩٠٣ - ١٩٨٧م)

خبير الفنون الإسلامية، باحث مؤرخ. هو محمد مصطفى أحمد العجمي، الشهير باسم محمد مصطفى.



ولد في الإسكندرية. درس الطبّ في ألمانيا، ثم تحول عنه إلى دراسة الفنّ الإسلامي بعد تعرّفه على أستاذه باول كاله مدير معهد الدراسات الشرقية بجامعة بون. وعاد إلى مصر بعد أن حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي حول الفترة التي سبقت الفتح العثماني لمصر. التحق بقسم الآثار الإسلامية الذي أنشئ بجامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الآثار الإسلامية عام وحصل على دبلوم الآثار الإسلامية عام علمية وحاضر في الفنون أستاذًا زائرًا في عالمية، وحاضر في الفنون أستاذًا زائرًا في

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عدد من الجامعات بأوربا وأمريكا. وأصبح أول مدير للمتحف الإسلامي بالقاهرة خلفًا لمديره جاستون فيتب الفرنسي، حتى انتهت خدمته عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م). وقد حظي بتقدير المجتمع الدولي أكثر من مرة، ومات في ٢٣ ربيع الآخر، ١٤ كانون الأول (ديسمبر).



محمد مصطفى العجمي كان مديرًا لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة

من أبرز مؤلفاته تحقيق كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس الحنفي، بالاشتراك مع أستاذه باول كاله، الذي استمرَّ قرابة نصف قرن (١٩٢٨- ١٩٧٦ م)، ونشره في ستة مجلدات بين العامة للكتاب، ثم أصدرته الجمعية الألمانية في دار نشرها ببيروت (فرانتس شتاينر شتوتغارت) عام ١٤١٢هـ وكان سبق أن أصدر «صفحات لم تنشر من بدائع الزهور» عام ١٣٧١هـ عن دار المعارف مصر.

وله أيضًا دليل عن المتحف المصري باللغتين العربية والإنجليزية.

إضافة إلى سلسلة كتب بعنوان «مجموعات متحف الفنِّ الإسلامي»<sup>(٢)</sup>.

# محمد مصطفى العريضي (١٣٢٩ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) الجمهورية (٢/١٦/ ١٩٨٨)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٤٥ (ووفاته فيه ١٩٩٠م).

محمد مصطفى العلايلي (٠٠٠ - بعد ١٩٧٠هـ = ٠٠٠ - بعد ١٩٧٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصطفی غنیم (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) کاتب صحفی حوّال.



من مصر. كانت له جولات صحفية في رحلات عديدة إلى العالم، وذكر أنه كان أول صحفي مصري وعربي يطأ بقدمه أرض بعض المناطق، كما حدث في جزيرة إيريان الغربية التي ظلت خاضعة للمحتلِّ الهولندي ثلاثة قرون قبل أن تعود إلى إندونيسيا، أو في جزيرة بينانج حيث يوجد معبد الأفاعي الوحيد في العالم، أو في الدائرة القطبية الشمالية، وغيرها من المناطق التي تحوي العجيب من المشاهد.

قال المترجم له: وقديمًا قالوا: «سافر ففي الأسفار خمس فوائد»، ولو عاش صاحب هذا القول هذه الأيام لقال إن في الأسفار خمسمائة فائدة!

من مؤلفاته كتاب: دنيا عجيبة من القطب إلى سور الصين.

ومن الكتب التي ترجمها: أمريكا والسلام في الشرق الأوسط/ دان تشيرجي، حقوق الإنسان والسياسة الدولية/ دافيد. ب. فورسايث، الطريق إلى العبودية/ ف.أ.هايك، الغرور القاتل: أخطاء الاشتراكية/ ف.أ. هايك، فاروق الأول الملك الذي غدر به

الجميع/ عادل ثابت، الفكر السياسي: الأسئلة الأبدية/ جلين تيندر، في الشرق والغرب: تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية/ إعداد وتحرير ستيف ه. هانكي، كيف تنجح في صنع الصفقات العالمية: التفاوض في عالم التجارة/ جيوالد. و. سالاكيوز، مقدمة إلى الديمقراطية الاقتصادية/ روبرت. أ. دال، الوجيز في القانون الدستوري: المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي/ جيروم. أ. بارون و س. توماس دينيس، وسائل الإعلام والسياسة الخارجية/ تحرير سيمون سيرفاتي، مخبرو الصحف/ دافيد بوتر(۱).

محمد مصطفى قبيسي ( .٠٠ - ١٤٣٢ م = .٠٠ - ٢٠١١ م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصطفى قنُّوع (١٣٥١ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٥) خطّاط وفنّان مسرحي.



ولد في القنيطرة بسورية، نشأ في دمشق وتعلَّم في مدارسها، تخرَّج في دار المعلمين، ثم كان معلمًا، فمديرًا، وفنانًا مسرحيًا ومخرجًا، وهو من مؤسسي المسرح العسكري والشعبي، وعمل خطاطًا لكثير من الوزارات والمؤسسات العامة والصحف،

(١) ترجمته وحدها من كتابه « دنيا عجيبة»، والكتب المذكورة هنا من ترجمة الاسم الثلاثي نفسه، وليأخذ القارئ في اعتباره أنه قد يكون غير المترجم له ، وليس على الكتب المترجمة أي تعريف بالمترجم.

وخطً عناوين كثير من الكتب والجلات الإعلانية ودواوين الشعر، وشارك في معارض ومهرجانات فنية. أجاد خطً النسخ والتعليق، متأثرًا بأساتذته ممدوح الشريف، وحلمي حباب، وبدوي الديراني، مبادرة في استنباط الخطِّ الحرِّ المسمَّى الخطّ الحرِّ المسمَّى الخطّ ورأس جمعية الخطاطين السوريين، وله كتابات في المساجد والأوابد، وأعمال منتقاة في وزارة الثقافة وجهات معنية في إيران وتركيا وأوربا وأمريكا. مات في ١٩ صفر، ٢٩ آذار (مارس)(٢).



لوحة خطية لمحمد قنوع

محمد بن مصطفی الکردي (۱۳۲۸ - ۱۶۰۸ هـ = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۸م) مفسّر موظّف.

من عشيرة الجاف الكردية بالسليمانية في العراق، أخذ علومه من حلقات العلماء بالمساجد، وتتلمذ على العلامة أمين الخال، ثم صار إمامًا ومدرسًا بجامع السيد حسن، ثم توظف، وصار مديرًا لقسم الإدارة والذاتية في بلدية السليمانية، كتب في الصحافة، واشترك في هيئة تحرير مجلة «السليمانية» الشهرية.

له مؤلفات بالكردية، منها تفسير للقرآن، وله أيضًا «نكات الملا نصر الدين جحا» الذي صدر في بغداد عام ١٣٥٨هـ(٢).

محمد مصطفى الماحي (١٣١٣ – ١٣٩٦ه = ١٨٩٥ – ١٩٧٦م) إداري، شاعر إسلامي.



ولد في دمياط بمصر، تلقَّى العلم بمدارسها، وأحذ الثقافة الأدبية من شيوخ الأدب والشعر، نُشرت قصائده في جريدة المؤيد وسنه (١٨) عامًا. عمل في وزارة الأوقاف حتى صار مراقبًا عامًا بما، ثم اختير خبيرًا للأوقاف بالعراق لتنظم شؤونها. عضو في مختلف الهيئات الأدبية بالقاهرة، مقرّر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. أسهم في الحركة الوطنية بقلمه وعمله، وأصبح عضوًا في هيئة التحرير، وفي الاتحاد القومي، ثم عضوًا عاملًا في الاتحاد الاشتراكي العربي (الناصري)، ونظم في ذلك العديد من القصائد. شارك في ميدان الشعر والأدب في صورة محاضرات وبحوث تُلقى في المنتديات الأدبية. مات في ١٦ ذي القعدة، ٧ نوفمبر.

الاتجاه الديني بين محمود غنيم ومحمد مصطفى الماحي/ إبراهيم محمود حجازي (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ٢٧٧هـ).

شاعر العروبة: دراسات أدبية ونقدية معاصرة لأعلام الأدب والنقد والشعر في مصر والعالم العربي/ إشراف وتحرير وتصدير محمد عبدالمنعم خفاجي، عبدالعزيز شرف. له ديوان شعر ضخم بعنوان: ديوان الماحي، صدر في عدة طبعات، بآخره مذكراته.

(٣) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٢٤٥/٤.

 <sup>(</sup>۲) حروف ع ۱۰ (صفر ۱۶۲۱هـ) ص۶۰ الثورة (سوریة) ۲۰۰۰/٤/۱۰.

وكتاب: مراثي مسعود: مجموعة الكلمات والقصائد التي ألقيت في حفلة تأبين محمد مسعود بك، وكتاب: شعراء مصر (بالاشتراك مع محمد عبدالمنعم خفاجي)(١).

#### محمد مصطفی المجذوب (۱۳۲۵ - ۱۴۲۰ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۹۹م) عالم جلیل، داعیة قدیر، أدیب إسلامی.



محمد المجذوب (اليمين) مع مصطفى السباعي



محمد المجذوب شيخًا

ولد بمدينة طرطوس على الساحل السوري في بيت متدين يعمل في التجارة. درس في الكتّاب، ثم في مدارس الدولة العثمانية، وعلى يد الشيوخ، منهم عمه الشيخ عبدالله. وقد توفي والده وهو صبي، فتحمَّل مسؤولية الأسرة، وعاش عصاميًا. تعلق باللغة العربية، وأكبَّ على قراءة الكتب ودواوين الشعر، وحرص على ألا يتحدث إلا باللغة الفصيحة، نظم الشعر مبكرًا، وجود فيه وأبدع، وشارك في المسابقة وحود فيه وأبدع، وشارك في المسابقة

(۱) وترجمته من مذكراته، وبحث طويل فيه بمجلة جامعة الإمام (الرياض) ع ۱۸ (ذو القعلة ۱۵۱۷هـ) ص ۲۷۱- ۳۳۷ مصادر الدراسة الأدبية ص٢٦٦، شعراء أم كلثوم ص٢٦١.

التي أعلنت عنها الجامعة العربية لاختيار نشيد، وكانت قصيدته الفائزة الأولى في تلك المسابقة عمله في سلك التعليم، من بين مئة نشيد. بدأ وجاهد في هذه المرحلة وجاهد في هذه المرحلة ويده، ودخل سجونهم ومعتقلاتهم، وشارك في ومعتقلاتهم، وشارك في الوطني الكبير ممثلًا لمدينته، وكانت المعاهدة أولى مراحل الوطي الرعيل الأول في استقلال سورية. وهو من رحال الرعيل الأول في

الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمون) منذ تأسيسها عام ١٣٦٥ه. التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مدرسًا عام ١٣٨٣ه حتى ربع قرن من الزمان أو أكثر، وكان من أوفر المدرسين نصيبًا من حبِّ تلاميذه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، وصار عضوًا في الجلس الأعلى للجامعة. ومال في هذه المرحلة إلى الفكر السلفي المعتدل. وكان في بلاد الحرمين قلمًا حاضرًا وأدبًا عاليًا وعالمًا ذا مكانة. وقد مارس العمل الصحفي، فراسل وعلَّق وحلَّل وعالج مشكلات المحتمعات الإسلامية في العديد من الصحف والجلات على امتداد العالم الإسلامي، وكان في بعض هذه المراحل يكتب افتتاحيات صحيفة سياسية يومية، وفي بعضها الآخر يشرف على واحدة أسبوعية. عاد إلى سورية عام ١٤١٧ه ولزم بيته وأغلق عليه بابه، وانكبَّ على مؤلفاته التي لم تكتمل، وذكرياته، إلى أن وافته المنية أواخر ربيع الأول، أوائل شهر حزيران. وقد تزامنت وفاته في الأسبوع الذي توفي فيه الشيخ على الطنطاوي، وتغاضت عن خبر وفاته وسائل الإعلام، وخطف الشيخ منه

#### ريشة مفوعة ألى شبخا الجين الصدّد عدالعثوريد باز مباسبة الدنشاله إلى المقرّالجد بد في الجاحدة سياسية

فالباله يصيية لاستنع الطير ولكن قاوب أهل الكرامية دأطابت فتوعه أباك طابُ دهر أست المعترمُ في و، فني مبسسط العلى أن شامُهُ لك خيرًا منه بدار المقامَة آبية الفنّ, ذا المفّرة ،ويدغر لمندبهجة العيون ء وأرحسس مهنية بسيدالهرج للمسر ... 8 وللحاذق الذي قدا وامه ولْمُنْكُ الذي براك لصرر ... 2 الدين والخَلق والبيان دعامُهُ أولست الذي إذا التي نادي عندُه كنت درعُه وعُسامُه! واذا الجير راح نفض يوسأ بنيه كأنث إلبك الوسامه! فليدم عرص ك السسيد، فكل ا يسسأل اللهُ شيدُ ودوامه ولنعث كوكا يُفِينُ فَرْدِلاكِ ويحلي عن الوجود ظلامه المدينة المنوره عمام/ ١٥٨٨٥ معرالمجذوب Aller lister.

رمین عراره الا مراروم

#### محمد المجذوب (خطه)

الأضواء في حياته وعند مماته، وكان من أوانه، وبينهما جفوة. رحمهما الله تعالى. ذكر في ترجمته لنفسه أن هناك من شرع في كتاب عن أعماله الأدبية والفكرية، وأن منهم من يحضر أطروحة دكتوراه في الموضوع نفسه.

بلغت مؤلفاته المطبوعة والمشرفة على الطبع قرابة ال(٥٠) كتابًا، ما بين شعر وقصص وبحوث ثقافية، تنطلق جميعها من الرؤية الإسلامية، وتنعكس خلالها أحداث عصره في سورية، وعلى مستوى العالم الإسلامي، منها:

ألحان وأشجان (شعر)، دروس من الوحي، دماء وأشلاء (قصص)، ذكريات لا تنسى، ردود ومناقشات، الطريق السوي إلى وحدة المسلمين، علماء ومفكرون عرفتهم (٣مج)، فضائح المبشرين، في ظلال الإيمان، قاهر الصحراء، قصص من مجتمعنا، قصص وعبر، قصة البوسنة، كلمات مضيئة، من تاريخنا، همسات قلب (تكملة رسعر). وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(٢) علماء ومفكرون عرفتهم ٣٤٥/٣، معجم المؤلفين

#### محمد مصطفى المرزوقي (١٣٣٦ - ١٤٠٢ ه = ١٩١٦ - ١٩٨١م) أديب شاعر، صحفي، باحث.



ولد بقرية العوينة في مركز دوز من أرض نفزاوة جنوب تونس. حفظ القرآن الكريم، رحل إلى تونس العاصمة والتحق بجامع الزيتونة، وزجَّ به في السجن، وأُفرج عنه في السنة نفسها. كون هو وجماعة من زملائه الطلبة المثقفين في المشرب السياسي جريدة «الهلال»، وطُرد من جامع الزيتونة بسبب كتاباته مع زملائه في هذه الجريدة، بإيعاز من المصلحة الفرنسية. وبعد قضاء نحو خمس سنوات بين السجن والنفي أحرز شهادة التحصيل. ثم اشتغل بالصحافة، وكان يكتب في جريدة «النهضة» ويمضى بإمضاء «زورق اليم». واشترك في البرامج الإذاعية بإلقاء المحاضرات، وتأليف القصص والمسرحيات منذ عام ١٣٦٥هـ إلى قبيل وفاته. توفي في ١٦ محرم، ١٣ نوفمبر. له (٦١) كتابًا، بين تأليف وترجمة وتحقيق، طُبع من بينها (٤١) كتابًا، منها: حريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني (تحقيق بالاشتراك مع آخرين، ٣مج)، عبدالنبي بلخير داهية السياسة وفارس الجهاد، المهدية وشاعرها تميم: بحث في

السوريين ص٤٦٥، معجم الروائيين العرب ص٤٠٥، معجم الروائيين العرب ص٤٠٥، شعراء الدعوة الإسلامية ٥٢٨، معجم الأدباء الإسلاميين المامية ١١١٩/٥، مصطفى السباعي بأقلام محبيه ص٤٧٥، المجتمع ع ١٣٧١ (ص٢٥)، الداعي ع ٧ (١٤٢٠هـ) ص٤٥، البعث الإسلامي ع ٩ (جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ) ما ١٤٨هـ) ص٤٥، المخلة العربية ع ١٩٥ (رجب ١٤١٤هـ) ص٨٥،

ماضي مدينة المهدية التونسية وحاضرها، الطاهر الحداد: حياته وتراثه (بالاشتراك مع الحيلاني بن الحاج يحيى)، ديوان الحكيم [أبي الصلت الداني] (جمع وتحقيق)، يا ليل الصبّ ومعارضاتها، بقايا شباب (شعر)، قابس جنة الدنيا، معركة الزلاج (بالاشتراك مع الحاج يحيى)، علي الحصري (بالاشتراك مع السابق) (وهو نفسه الذي نُشر بعنوان: أبو الحسن الحصري القيرواني)، المعشرات؛ واقتراح القريح واجتراح الحريح/ على الحصري (تحقيق بالاشتراك مع الحالي (ترجمة ودراسة تحليلية ومعجمية بالاشتراك مع عبدالكريم مراق ومحمد المحجوب). وكتب أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (1).

محمد مصطفى المليجي (١٣٢٨ - ١٤٠٩هـ = ١٩١٠ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مصطفى المنفلوطي = محمد مصطفى صالح مصطفى

محمد مصطفی هدارة (۱۳۶۹ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۷م)



(١) أعلام من الصحراء ص ١٦٤، معجم الروائيين العرب ص٥٥ (واسمه فيه: امحمد)، تراجم المؤلفين التونسيين ٢٠٤/٤. وصورته من معجم البابطين.



محمد مصطفى هدارة في صورتين

من الإسكندرية. حصَّل الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة عين شمس. عيِّن ملحقًا ثقافيًا بجامعة الدول العربية. أستاذ الأدب في عدة جامعات، في مصر والسودان والسعودية ولبنان والصين. عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، عضو في لجان، وفي اتحاد الكُتاب، رئيس نادي القصة بالإسكندرية، عضو رابطة الأدب الإسلامي بالهند. وحصَّل جوائز. عرُف بقول الحق، وسبَّب له ذلك متاعب، وبخاصة عندما قدم شكوى إلى رئيس الجمهورية حول الكتابات المسيئة للأخلاق والدين التي ينشرها دعاة الحداثة وسيطرتهم على مجال النشر. وكان متمكنًا في الأدب شعره ونثره، ويتكلم الإنجليزية بطلاقة وتذوق، ويعرف المذاهب الأدبية الغربية ويدرك خطرها. وكان له نشاط واسع في وسائل الإعلام المصرية. لطيف المعشر، حلو الحديث، يحبُّ الدعابة المهذَّبة، لا يمل مجالسه من حديثه، يغيث الملهوفين، يسارع إلى مساعدة من يعلم أنه بحاجة إلى مساعدته، وفيًا لأصدقائه، وفي غاية الكرم. توفي يوم الجمعة ٢١ شوال الموافق ۲۸ شباط (فبرایر).

ورثاه شاعر داعية في قصيدة مؤثرة، جاء فيها:

وما زالت الأصحاب تحفو لجولة يضمُّهم حلو البيان ويجمعُ فكم ندوةٍ تحنو لذكرك كلما

تنادَى إليها الصالحون وأربعوا وكم منبرِ ما زال يهتــُزُ كــلـــما

ألمت به الذكرى يهيجُ ويفجعُ أليــفٌ على الخلاّنِ حلوُ شمائلٍ

تلينُ على حقِّ جليٍّ وتَصْدَعُ وتقسو على من يستجيرُ بباطلٍ

إذا ما أبي هَدْيا َفتنأى وتقطعُ ومما صدر فيه:

محمد مصطفى هدارة: بحوث ودراسات/ رابطة الأدب الإسلامي العالمية. - الرياض: مكتبة العبيكان، ٤٢٤هـ ص٣١٦. محمد مصطفى هدارة محققًا/ عبدالجيد

محمد مصطفى هدارة محققًا/ عبدالجيد الأسداوي. -مصر: دار حراء، ١٤١٧ه. له مؤلفات كثيرة أغلبها مطبوع، وبعضها لم يطبع بعد، من تأليف وتحقيق وترجمة. ومن آثاره المطبوعة التي وقفت على عناوينها: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، الإسلام/ ألفريد جيوم

(ترجمة بالاشتراك مع شوقي السكري)، التجديد في الشعر العربي بالمهجر، تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان، ثورة ويوبو، دراسات في الشعر العربي: تحليل لظواهر أدبية وشعراء، سرقات أبي نواس العربي الحديث (بالاشتراك العربي الحديث (بالاشتراك مع عبدالله سرور عبدالله)، الشعر العربي من الجاهلية

حتى نحاية القرن الأول، الضرائر للقيرواني (تحقيق)، عالم القصة / برنارد فوتو (ترجمة)، علم البيان، قاهر القطب الجنوبي / بيريد (ترجمة)، المأمون الخليفة العالم، مشكلة السرقات في النقد العربي: دراسة تحليلية

مقارنة، مصادر دراسة البارودي، مقالات في النقد الأدبي، ملفل الملاح الصغير/ جين جولد (ترجمة)، المنصورة (رواية)، موقف مرجليوث من الشعر العربي، يوميات هيروشيما/ هاشيا (ترجمة). وذكرت له مؤلفات أخرى مطبوعة ومخطوطة في تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد بن مصلح الثمالي (١٣٧٣ - ١٤٣١ هـ = ١٩٥٤ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد بن مطر الزهراني** (۱۳۲۸ - ۱۲۲۷ه = ۱۹٤۸ - ۲۰۰۶م) عالم بالحديث.

من السعودية. حصل على الماجستير والدكتوراه في الحديث الشريف من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعمل أستاذًا فيها للمادَّة نفسها، ومشرفًا فيها على رسائل علمية عديدة، وكتب في علوم الحديث روية ودراية. مات في شهر جمادى الآخرة.

: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد/ للخطيب البغدادي (تحقيق، أصله رسالة ماجستير)، صفحات مشرقة من حياة السلف: سفيان بن سعيد الثوري العالم الرباني، علم الرجال: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع، الفصل للوصل المدرج في النقل/ للخطيب البغدادي (تحقيق، أصله رسالة دكتوراه)، ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم، من أعلام السنة والحماعة عبدالله بن المبارك العالم المحاهد، من هدي السلف في طلب العلم، موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتما: جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قديمًا وحديثًا(٢).

> محمد مظلوم الدليمي (۱۹۰۰ – ۱۹۱۲ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۰م) ضابط معارض.

من العراق. قام بمحاولة انقلابية فاشلة، وأُعدم في بغداد في شهر آب (أغسطس)(٣).

محمد معتز بن مصطفی كامل الشربيني (۱۳۵۹ - ۱۲۲۱ه = ۱۹٤۰ - ۲۰۰۵م) طبيب جرّاح.



(٢) موسوعة أسبار ١١٢١/٣ مع زيادات. وخطه من موقع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحوة.
(٣) موسوعة أحداث القرن العشرين/ ناصر الزمل ج١٠. وقرأت في موقع أنه نفسه آمر السرب الذي قصف حلبجة ، وأنه أعدم عام ١٩٩٨ وأنه طيار من مدينة الرمادي.



(۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٥٥، الفيصل ع ٢٤٦ ص ١٠٠، ١١٥ والعدد الذي يليه ص ٢٥، ١٠٠، وع ٢٥٢ ص ٢٥٠ دليل الإعلام والأعلام ص ٢٥٤ معجم الروائيين العرب ص ٢١١، جملة الأدب الإسلامي ع ١ س ١ ص ٢٢ وع ١٤ ص ١ ١٠ (وفي هذا المصدر أنه توفي يوم ٢٧ شوال، الموافق ٤ آذار (مارس))، من أعلامنا ١٢٧/١، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢/٣١.

من مصر. حصل على الدكتوراه في الجراحة، أستاذ الجراحة بكلية طبّ قصر العيني، فرئيس أقسام الجراحة بها، وانتخب عميدًا للكلية. انتمى إلى جمعيات طبية وهيئات علمية، منها عضو الجمعية الدولية للكبد والبنكرياس، وعضو بحلس إدارة الجمعية الطبية المصرية. وكان صاحب مدرسة جراحية متميزة، وأشرف على رسائل عديدة في الماجستير والدكتوراه، وتطورت الكلية في عهده تطورًا ملموسًا. وقد توفي شهر ذي القعدة، ديسمبر.

له العديد من الأبحاث العلمية، بلغت ٧٠ بحثًا(١).

محمد معتوق (۲۰۰۰ - ۲۹۲۱ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد معروف الرصافي (۱۳۵۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد معروف بن محمد رسول الدواليبي (١٣٢٥ – ١٤٢٤ه = ١٩٠٧ – ٢٠٠٤م) سياسي وزير، كاتب إسلامي، حقوقي

ضليع .



(١) حكماء القصر العيني ص٣٥٢.



ولد في حلب. حصل على شهادة كلية الشريعة في العلوم الإسلامية والعربية من حلب، وإجازة في الحقوق، وأخرى في الآداب من الجامعة السورية، ودراسات عليا في الحقوق الرومانية، ودكتوراه الحقوق من جامعة باريس، وتخصص في حقوقيات أخرى بأوروبا. بدأ محاميًا، عضو الجلس الأعلى للكتلة الوطنية بدمشق، أستاذ في الجامعة السورية، نائب عن حلب عن الكتلة الدستورية التي تحولت إلى حزب الشعب، وهو من مؤسّسي هذا الحزب وأقطابه. تولَّى وزارة الاقتصاد الوطني باسم الحزب عام ١٣٦٩ه، أعيد انتخابه إلى الجمعية التأسيسية التي تحولت إلى مجلس نيابي، ثم انتخب رئيسًا للمجلس. تولَّى رئاسة الوزارة عام ١٣٧١هـ (١٩٥١م) لمدة قصيرة مع حقيبة وزارة الدفاع ولم يشرك فيها مندوبًا عن العسكريين فاعتقله الشيشكلي على إثرها وسجنه، ورفض تقديم استقالته، حتى قام بانقلاب عسكري، فتابع نضاله ضدَّه، فأوذي وسُجن.. حتى أُطيح في انقلاب آخر. بعد الإطاحة به تولَّى وزارة الدفاع عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م). عارض الوحدة مع مصر لأسباب، وكان عبدالناصر يكيد له ويتربص به مطالبًا بتنحيته حتى كان له ما أراد . تولَّى رئاسة الوزارة في الانفصال (۱۳۸۱–۱۳۸۲هـ) أطاحت به حركة النحلاوي، سافر بعد ذلك إلى السعودية وعمل مستشارًا سياسيًا لدى حكومتها.

وكان شجاعًا متدينًا عفيف النفس دائب العمل. ومما يؤسف له أنه كان يبيح الفوائد البنكية (الربا)، أعلن ذلك عندما كان في فرنسا سنة ١٣٧١هـ (١٩٥١م) مثم سكت، ولما أبرز سيد طنطاوي (مفتي مصر، ثم شيخ الأزهر) هذا المنكر، وأفتى به مدعومًا بإعلام السلطة، أبرز رأيه مرة أخرى مؤيدًا له. وقد ردَّ عليه الشيخ علي السالوس في موسوعته الفقهية. توفي يوم الخميس ٢٣ ذي القعدة، ١٥ كانون الثاني (يناير)، ودفن بالمدينة المنورة، ونشرت مذكراته بعد وفاته.

المى صاحب اكسسوالملكي د يي عرافلكة العربة السعودية ورئيس وزرائل الأمرفص المعلم حفظ الله مع الخطاط جلال مد مؤلفة المعلم حفظ الله مع مؤلفة المعلم المعلم

محمد معروف الدواليبي (خطه وتوقيعه)

ومما كتب فيه:

محاكمات آراء الدواليبي مستشار خادم الحرمين في القومية والعلمانية والردة والفائدة الربوية علاء الدين خروفة. - بيروت.

ومن مؤلفاته: مدخل إلى علم أصول الفقه، قلعة طروادة التاريخية وصلتها بالهجرات العربية القديمة إلى أوربة، نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية، الإسلام أمام الرأسمالية والماركسية، موقف الإسلام من العلم وأثر الرسالة الإسلامية في الحضارة الإنسانية، نظرات إسلامية، الدولة والسلطة في الإسلام، أمريكا وإسرائيل: دراسة لدور الفكر الديني في الدعم الأمريكي لإسرائيل، دراسات تاريخية عن أصل العرب وحضارتهم الإنسانية، المرأة في الإسلام، دراسة حول أكذوبة الأرض الموعودة لبنى إسرائيل من الفرات إلى النيل، مبادئ الإسلام الدستورية في نواحي الحياة، ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام، مذكراته. وكتب أخرى له في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد معشوق بن عز الدين الخزنوي (١٣٧٦ - ١٤٢٨ه = ١٩٥٧ - ٢٠٠٧م) شيخ وداعية حقوقي نشيط.

نسبته إلى قرية «خزنة» القريبة من القا مشلى .



ولد في قرية تل معروف القريبة من مدينة القامشلي بسورية، درس على والده الذي كان أحد شيوخ الطريقة النقشبندية بالجزيرة السورية، وعلى آخرين من أهل العلم، ثم درس في معهد كان قد أسَّسه جدُّه، وتابع دراسته النظامية حتى حضر إلى المدينة المنورة وحصل من جامعتها الإسلامية على إجازة. عمل بعدها في مجال الدعوة مدرسًا وخطيبًا في المساجد والمعاهد الشرعية السورية، ثم تابع دراساته العليا فحصل على الماجستير والدكتوراه في الدراسات الشرعية، وشارك في ندوات واجتماعات إسلامية داخل بلده وخارجه، وفي الفضائيات العربية والكردية، وأقام علاقات مع المنظمات الدولية والأوربية الحقوقية والدينية. وأسَّس «مركز إحياء السنة للدراسات الإسلامية» وكان يديره في مدينة القامشلي، وخطب في

(۱) موسوعة السياسة ٢/٤٤٦، عالمنا العربي ص٥٠٠، أعلام مبلعون ص٤٤، من هم في العالم العربي ص٥٥٠ (وفيه تفصيل دقيق)، مئة أوائل من حلب ص١٧٨، من هو في سورية ص٢٩٦، الحياة (٥/٢١٤٢٤/١٨هـ) (وفيه أنه توفي في ١٥ كانون الثاني)، الجتمع ع ١٥٨٨ ص٧٧، البعث الإسلامي (ربيع الأول ١٤٢٤/١٢٨هـ) ص٨٨ ص٧٧، البعث الإسلامي (ربيع الأول ١٤٢٥هـ) ص٨٨ عبدالعزيز الدبلوماسي ص٢١، رواية اسمها سورية عبدالعزيز الدبلوماسي ص٢١٨، رواية اسمها سورية ص٨٥٠، رجال لحم آثار ص ٢١٨.

جامع البرّ الإسلامي بالمدينة نفسها، وكان عضو مجلس أمناء القدس ببيروت، وعضو لجنة حقوق الإنسان الكردية، وعضوًا مؤسِّسًا لرابطة الكتّاب التجديديين. وكان له تأثير كبير وسط الأكراد خاصة - وهو كردي - حتى القوميين العلمانيين منهم. ثم صار ذا شعبية عالمية، وفيه صفات القيادة والزعامة. وقد اختطف في ٢٣ ربيع الآخر (١٠ أيار) من دمشق، ورؤي مقتولًا في مدينة دير الزور. وتناقلت خبره وكالات الإعلام العالمية. وقبل اختطافه بقليل عاد من جولة أوروبية، التقى فيها بالجاليات الكردية والسورية، كما التقى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية على صدر الدين البيانوني، واتفق معه على إصدار بيان باسم الجماعة، يوضح فيه موقف الجماعة مفصَّلًا في حلِّ المسألة الكردية السورية، واستجاب لطلبه. وذكر البيانوني في لقاء تلفزيوني معه، أنه قُتل بسبب اللقاء به. وكان نشاطه في عهد بشار الأسد.

ومن تآليفه: ومضات في ظلال التوحيد، الأمن المعيشي في الإسلام (ماجستير)، التقليد وأثره في الفتن المذهبية (دكتوراه)(٢).

محمد المعصراني (۱۳۲۱ – ۱۲۱۹ه؟ = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۹م) شيوعي مترجم.



ولد في حمص. درس في كلية الحقوق، انتمى إلى الحزب الشيوعي، عمل في وكالة الأنباء

(۲) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٥/ ٢٥٥، الرياض ع ١٣٤٩٢ (١٤٤٦/٤/٢٥)، الجتمع ع ١٦٥٢ (١٤٢٦/٤/١٢هـ) ص٥، وع ١٦٥٩ (١٢٥/٤/١٤هـ) ص ٢٨.

السوفيتية ببيروت، ومحررًا وكاتبًا في مجلة «الطريق» التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري، وفي موسكو عمل مذيعًا ثم مترجمًا عن اللغة الفرنسية بدار الإذاعة السوفيتية، ولما أتقن الروسية عمل مترجمًا في القسم العربي من إذاعة روسيا الدولية أكثر من (٤٠) عامًا. وأطلق عليه العاملون في الترجمة بموسكو لقب (شيخ المترجمين) حيث وضع الكثير من أصول وقواعد الترجمة من الروسية والعربية.

أهم أعماله كانت مخصصة للإذاعة، وهي غير منشورة، كالأرواح الميتة لغوغول، والدبّ لتشيخوف.. وآلاف المقالات الأدبية والسياسية والفكرية والاقتصادية التي بثّت عبر أثير إذاعة موسكو إلى المنطقة العربية. وأسهم في تأليف العديد من القواميس الروسية العربية.

وله من الكتب: قاموس الأمثال الشعبية الروسية، وترجم كتاب أغوات بيت غولوفلوف/ ميخائيل سالطيكوف، الذي صدر عن مكتبة ميسلون، تحدِّي الصحراء: أقاصيص كتّاب تركمانيين (ترجمة مع إسكندر كيني)، دراسات في تاريخ الأدب العربي/ إغناطيوس كراتشكوفسكي(۱).

محمد المعلم (١٣٣٦ - ١٤١٥ه = ١٩١٨ - ١٩٩٤م) من رواد النشر في العالم العربي.



(٣) منتديات روسيا اليوم، يورو ٢٠١٢ (٢٠١٠/١/١٣م) ومنهما تاريخ وفاته، مما كتبه عاطف بطرس في جريدة النور (من الإنترنت، وأورد وفاته ١٥ تموز ٢٠٠٤م).

من مصر. رحلته مع النشر سبقتها رحلة مع الصحافة، إذ عمل بعد تخرجه في كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدرسًا في المدارس الثانوية، ثم معيدًا بالجامعة، فمحررًا وسكرتيرًا لتحرر جريدة «البلاغ»، كما عمل في الإذاعة مديرًا لقسم العلاقات الخارجية والشؤون السياسية، وتولَّى رئاسة تحرير مجلة «الإذاعة» باللغتين العربية والإنجليزية، وكان أصغر رئيس تحرير، وفي عام ۱۳۷۹ه (۱۹۵۹م) أسَّس «دار القلم» التي أممتها الحكومة فيما بعد، كما تولَّى رئاسة الشركة القومية للتوزيع، وفي عام ١٣٨٨هـ (١٩٦٦م) أسَّس «دار الشروق» بالقاهرة، وأتبعها بمطابع الشروق في بيروت عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م)، ثم شروق إنترناشيونال في لندن عام ١٤٠٣هـ (71919).

وكان آخر مشروعاته إصدار أول موسوعة عربية شاملة، بدأ الإعداد لها قبل عدة سنوات، وترأس جهاز تحريرها المكون من نحو ٢٥٠ من العلماء والمفكرين والأدباء المصريين والعرب.

صدر فيه كتاب: محمد المعلم: كلمات في وداعه. - القاهرة: دار الشروق، د. ت(۱).

محمد معلم حسن الحوادلي (١٣٥٥ - ١٤٢١ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٠م) عالم قدير، داعية صبور.



ولد في بادية بيدوا قرب ناحية بورهبكة

(۱) مصريون معاصرون ص۲۲۱، الفيصل ع ۲۱۸ (شعبان ۱۵۱۵هـ)، الأزهر (ذو الحجة ۱۶۱۱هـ) ص۱۳۷۹.

في إقليم باي بالصومال. ربّاه خاله بعد وفاة والده، وحبِّب إليه العلم منذ الصغر، فحفظ القرآن الكريم، واجتهد في طلب العلم، وكان ذا ذكاء مفرط، وإرادة قوية. من شيوخه في الصومال الغربي على جوهر الغدبيرسي، وحاج على الرحنويني الليساني، ومحمد بن أحمد ورابي. رحل وهو في حداثة سنه إلى بلاد بعيدة من العالم الإسلامي، ثم قطع الفيافي إلى الديار المصرية، فنال العالية من الأزهر، وكذا الماجستير، ودبلوم التربية من جامعة عين شمس. في عام ١٣٨٨ هـ عاد إلى الصومال واستقرَّ بالعاصمة (مقديشو)، وبدأ نشاطه الدعوي في مسجد الشيخ عبدالقادر، حيث كان يدرِّس كلَّ يوم معاني تفسير القرآن الكريم، ويركز على الجانب التربوي، كما اشتغل بالوعظ، والإرشاد، والمحاضرات المنتظمة في المراكز، والنوادي العامة. وقد تأثر بدعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله مدة وجوده في مصر، وعاصر معاناة الحركة الإسلامية، وتعذيب المنتمين إليها أيام الحكم الناصري. ثم انضم إلى وزارة العدل والشؤون الدينية، وعين رئيسًا لقسم الشؤون الدينية، واشترك في تطوير إدارة الوزارة، وتنظيمها. ومع عمله الإداري كان يبذل جهدًا كبيرًا في نشر تعاليم الإسلام، برغم عنفوان الشيوعية وتحدياتها للدين وأهله، وأُلقى القبض عليه، وأصبح في غياهب السجن ابتداء من عام ١٩٧٦م واستمرَّ فيه حتى أُفرج عنه عام ١٩٨٢م، وبعد مدة وجيزة استأنف عمله الإسلامي برغم التحذيرات من رئيس الجمهورية. وفي منتصف الثمانينات الميلادية ازداد المرض عليه، وسافر إلى السعودية، وأدخل مرات عدة في المستشفى بمساعدة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. وبعد شفائه عاد إلى البلاد مواصلًا نشاطه الدعوي على الرغم من نصائح الأطباء له بالراحة، لكنه رفض، وأعيد إلى السجن مرة أخرى. وقضى

في السجون (١٣) عامًا. وحينما انحارت الحكومة، واندلعت الحرب الأهلية، كان من الأوائل الذين بذلوا جهودًا في إخماد الفتنة، وأسَّس مجلسًا للعلماء سماه: «مجمع العلماء الصوماليين»، واحتير أول رئيس له، وكان هدف المحلس مشاركة الأمة في معاناتها من الحرب الأهلية، والظروف الأمنية للبلاد، والإصلاح بين الناس، إضافة إلى مواجهة التحديات الدينية والأخلاقية من قبل الهيئات، والمنظمات التنصيرية التي هيمنت على المنطقة في ظلِّ غياب هيكل حكومي. واعتبره البعض «أبا الصحوة الإسلامية» في الصومال، وقائدًا روحيًا للحركة الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي. وترك مدرسة تفسيرية مميزة، تتلمذ عليه فيها مفسّرون أجلاء. وقد نحا من القتل في حادثة القتل المشهورة للعلماء العشر بالصومال، فتحايل كما تحايل الإمام الشافعي في فتنة خلق القرآن، وفرَّ إلى الدول الجحاورة، حيث نشر نور الإسلام في كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا. وكان فاضلًا مناظرًا متبحرًا في الفقه الشافعي، ذا مكانة رفيعة ومهابة بين الناس، عارفًا بعلم الكلام بارعًا فيه، واعظًا مؤثرًا، اشتهر بالعقَّة، وحسن السيرة، والحدِّ في العلم، وقوة الجنان، والصلابة في الدين، والبراعة في العلم، حفظًا وضبطًا وبيانًا وفهمًا، ثم أداء ودعوة، سخي النفس جوادًا، واختار حياة المساكين وحبَّهم. توفي بمدينة تورينو الإيطالية بعد معاناة مع المرض يوم الأحد ١٣ جمادى الأولى، الموافق ١٣ آب (أغسطس) ودفن بمقابر الوطن في مقديشو. وكان قد أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ولما تحسنت صحته قدّر الله له حادث سيارة. فأعيد إلى المستشفى مرة أخرى، ثم نقل إلى إحدى مستشفيات إيطاليا وتوفي هناك. رحمه الله

(٢) الجتمع ع ١٤١٤ (٢٢/٥/٢٢ه) ص١٦، وع

تعالى(٢).

محمد مغيربي فتيح (١٣١٨ - ١٤٠٩هـ = ١٩٠٠ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

# محمد مفتاح بن محمد قرِّيو الرضواني (1771 - 1771 = 1910 - 1910) عالم تربوي.

ولادته بالدرادفة التابعة لمصراتة بليبيا، تلقَّى العلم على مشاهيرها، وحصل على الشهادة العالمية من الجامعة الإسلامية، درَّس في معهد أحمد زروق، والمعهد الأسمري الديني، ومعهد القويري الديني. أفتى، وأصلح بين الناس، وكان عضوًا في الحزب الوطني، ثم المؤتمر الوطني، سُجن ثم حُكم عليه بالبراءة في العهد الملكي. له مؤلفات في مجال التراجم والنحو والتوحيد والفقه والسيرة. مات في ٧ ربيع الآخر، ٩ يوليو. وطُبع له: تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماء، تراجم الصحابة المشهورين في الشمال الإفريقي، معارك الجهاد التي وقعت في مصراتة زمن الحروبات الإيطالية، شرح النظم المسمّى بسلّم الإنشاء، جواهر الفقه، شرح لبِّ العقائد الصغير.

وذكر له من المخطوط: الدور الأول من الجهاد في الطليان (لعله «معارك الجهاد» السابق)، الفرائض المهمة في بيان الفرق بين الفرض والحكم، تعليق على منازل الفردوس لابن غلبون، تسبيع قصيدة جبل ديسان، حواهر الضوابط، قواعد نفيسة في علم الفلك، نظم ملوك بني العباس، ديوان شعر، اللبُّ الكبير(۱).



# محمد مفيد بن محمد نجيب الشوباشي

الشوباشي (۱۳۱۷ - ۱۶۰۶هـ = ۱۸۹۹ - ۱۹۸۶م)

أديب شاعر، مفكر ذو اتجاه ماركسي. ولد في الإسكندرية، نشأ في جوِّ ملى، بالجمعيات والتنظيمات، وتأثر بالفكر الاشتراكي والشيوعي، حيث تتلمذ على شبلى شميّل وسلامة موسى، وكان اليساريون من الشباب آنذاك يعتبرونه أحد أئمتهم، وممن تأثر به وتتلمذ عليه أحمد بحاء الدين وعبدالرحمن الشرقاوي وفتحي غانم. عمل في شبابه سكرتيرًا لرئيس الوزراء محمد سعيد باشا سنة ١٩١٩م، وقد أرسله والده إلى تركيا للدراسة العسكرية فلم يطق الغربة هناك، ولم يغادر مصر بعدها. تخرَّج في كلية فكتوريا بالإسكندرية وكلية الحقوق ليعمل محاميًا، ويجمع بين المحاماة والأدب، عمل في صحافة الإسكندرية، وعاش في الريف مدة، ثم عيَّنه صديقه عبدالرازق السنهوري وزير المعارف مسؤولًا عن إدارة الثقافة بالوزارة. وكان يبدو مثل شخص أوروبي أو تركى، مع لمسة آسيوية. وقد اهتمَّ بالأدب والتاريخ الحديث، وقدَّم ترجمات لآداب غربية، كما عرَّف الأدب العربي في الغرب، ونظم الشعر. وقد تحوَّل في شعره من الرومانسية إلى الواقعية الاشتراكية،

وقال: أنا لستُ إلا غرس محتمعي

فقصائدي منه وتفكيري صدر فيه كتاب: محمد مفيد الشوباشي/ حسن فتح الباب، ١٤١٨ه (سلسلة نقاد الأدب).

ومن عناوين كتبه تأليفًا وترجمة: الأدب والفن في ضوء الواقعية/ جون فريفيل (ترجمة)، أرميا: رواية تاريخية شرقية/ ستيفان زفايج (ترجمة) ألمع ساعات الحرج في تاريخ الإنسانية، رحلة الأدب العربي إلى أوربا، شعر الأستاذ عبدالحميد السنوسي (تحقيق مع مصطفى السحرتي)، طلائع الأحرار: قصة مصرية واقعية، العرب والحضارة الأوربية، الفلسفة السياسية، القصة العربية القديمة، الأدب الثوري عبر التاريخ، وحى الشاطئ (شعر)، بينيلوبى: مسرحية/ سومرست موم (ترجمة)، الجوع الكبير/ جوهان بوجر (ترجمة)، ملحمة أسرة فورسايت أو صاحب الملك/ جون جالزورذي (ترجمة)، المنزل الريفي/ فورستر (ترجمة)، الخيط الأبيض (رواية) (٢).



محمد بن مقبل المقبل (۱۳۸٤ - ۱۶۰۸ ه = ۱۹۶۶ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

 <sup>(</sup>٢) الأهرام ع ٤٣١٧٣ (١٤٢٦/١/٩هـ)، شعراء من الإسكندرية ص١٢٥، مع إضافات كثيرة. وترد وفاته في مصادر: ١٩٧٧م؟

۱٤۲۰ ص٥٦.

<sup>(</sup>١) دليل المؤلفين الليبيين ص ٤٣٨، تراجم ليبية ص٢٧٣.

# محمد مكي بن أحمد الهادي اللمتوني (۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ = ۲۰۰ - ۱۹۷۸م)

أصله من بلاد شنقيط، وقد جاور بالمدينة منذ سنة ١٣٣٠هـ وطلب العلم على علمائها، وحصل على شهادات علمية وقضائية من الأزهر، وإستانبول، ثم اتصل بالشريف حسين أيام ثورته فقلده الإفتاء والقضاء في تغر الوجه والعقبة، ثم درَّس في المدرسة الهاشمية بجدة، وفي حضرموت، فكان مفتشًا للمعارف ومديرًا لمدارس لواء حجة، ثم الحديدة، ودرَّس في المسجد الكبير بتعز، ثم عيِّن أيام الاحتلال قاضيًا للسلطنة الفضلية في أبين، ثم الضالع، وعاد إلى المدينة، واستشفى في الظهران وبما مات، وخلَّف خزانة فيها مخطوطات نفيسة.

تصانيفه: إكليل التفسير الذهبي في آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجدول الرائض في علم الفرائض، رجز في السيرة النبوية، رسالة في الموازين، أسنى المظاهر في تاريخ بني ظاهر (في تاريخ اليمن)، منظومات في ترتيب سور القرآن الكريم وفي الفرائض(١).

# محمد بن المكي بن بربيش $(7771 - 9731a = \overline{\lambda}191 - \lambda \cdot \cdot \gamma_{4})$ شيخ قرَّاء الرباط.

من الرباط. نشأ في بيت علم، فوالده شيخ الإقراء بالرباط. تلقّى القراءات السبع وغيرها على والده، وقرأ مختلف العلوم على المحدث المدنى بن الحسن، ومن شيوخه كذلك الصادق العفير، وأبو شعيب الدكالي. توفي يوم الأربعاء ١٦ شوال، ١٥

(١) أعلام الشناقطة ص٣٥٣.

تشرين الأول(٢).

(٢) مما كتبه يحيى الغوثاني في منتدى البحوث والدراسات القرآنية (ذو الحجة ١٤٢٩هـ).

# محمد المكي الناصري (۱۳۲٤ - ۱۹۱۶هـ = ۱۹۰۱ - ۱۹۹۹م) عالم مفسِّر وزير.



ولد في مدينة الرباط، واصل دراسته بشعبة الثقافة الإسلامية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم انتقل إلى باريس فدرس علوم التربية، ثم إلى جامعة جنيف لدراسة القانون الدولي العام. شارك في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القدس، وألقى فيه خطابًا ما زال يعتبر أحد أهم وثائق الحركة الوطنية المغربية، وخصوصًا من حيث نشأتها السلفية الإسلامية. كما كان ممثلًا لجمعية الطلبة المسلمين في شمال إفريقيا بالمغرب، وأسَّس سنة ١٣٥٧هـ حزب الوحدة المغربية الذي ظلَّ رئيسه إلى سنة ١٣٨٠هـ عندما قرر حلَّه بعد أن أحرزت المغرب استقلالها، ونفاه المحتلُّ الفرنسي إلى شمال البلاد الذي كأنت تحتله إسبانيا. وكان عضوًا مؤسِّسًا وعاملًا في لجنة تحرير المغرب العربي التي أنشأها محمد عبدالكريم الخطابي بالقاهرة، وخطب في أكبر مساجد المغرب، ونشط علميًا في مختلف الهيئات العلمية المغربية، إلى أن انتخب سنة ٩٠٤٠هـ أمينًا عامًا لرابطة علماء المغرب، وكان كذلك عضو محلس الوصاية، وعضو أكاديمية المملكة المغربية، وسفيرًا في ليبيا، وعامل إقليم أغادير، ووزيرًا للأوقاف، وأستاذًا في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، وفي دار الحديث الحسنية. وأشرف على إدارة مجموعة من المنابر: محلة «المغرب الجديد»، جرائد « الشعب»،

«منبر الشعب»، «الوحدة المغربية». توفي يوم الثلاثاء ٣٠ ذي القعدة، ١٠ مايو. وأعلن عن جائزة للدراسات القرآنية باسمه بعد وفاته.

ومماكتب فيه:

سيرة الشيخ محمد المكي الناصري: شهادات ووثائق عن حياته وجهاده في خدمة العلم والدين والوطن/ جمعية العلماء خريجي دار الحديث السنية. - الرباط. الاتجاه الموضوعي في تفسير القرآن الكريم بالمغرب: الشيخ محمد المكى الناصري نموذجًا من خلال تفسيره: التيسير في أحاديث التفسير/ أمينة أبو الفيال. - الدار البيضاء: كلية الآداب (رسالة دكتوراه، سجِّلت في ١٩٩٥/٩/٤م).

ومن كتبه المنشورة: حياة سقراط زعيم الفلاسفة وأبو الفلسفة القديمة، حرب صليبية في مراكش، فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى، الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية، التيسير في أحاديث التفسير (٦مج)، إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة، تحت راية العرش، محموع شعري (خ)، سياسة الحماية الفرنسية في المغرب/ المارشال ليوطى (ترجمة)، كيف تمت مؤامرة الظهير البربري (ترجمة)، مبادئ القانون الإداري في الإسلام، نظام الحقوق في الإسلام، فلسفة التشريع الإسلامي، الأقليات الدينية وحق تقرير المصير. وله کتابات شعریة ونثریة<sup>۳)</sup>.

# محمد مكي بن يحيى زكري الحكمي ( ٠٠٠ - ١٩٧٦ هـ = ٠٠٠ - ١٧٩١م)

وال، محارب، إداري.

(٣) المسلمون ع ٤٨٥ (١٤١٤/١٢/٩)، معلمة المغرب٧٣٩٦/٢٢، دليل الكتاب المغاربة ص٣٩٠، العالم الإسلامي ع ١٤١٥ (١٤١٦هـ)، وقائع الجلسات العمومية الرسمية ص٦٩، معجم البابطين لشعراء العربية، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ١١٢٠.



من اليمن. خلُّف والده بعد وفاته، وشغل ما كان يشغله من الأعمال مع دولة الأدارسة، إلا أنه وقف معارضًا اتفاقية مكة بين حسن بن على الإدريسي والملك عبدالعزيز آل سعود، التي وقعت في ١٤ ربيع الآخر سنة ١٣٤٥ه والتي تعطى الحق للحكومة السعودية بحماية البلاد التي حكمها الأدارسة. ثم قاد حملة ضدَّ التدخل السعودي في عسير والمخلاف السليماني. التحق بقوات الإمام يحيى، وبعد المصالحة بين اليمن والسعودية عُيِّن عاملًا على مِيْدي، ثم الحديدة، ثم كان مع الأحرار، وسُجن بعد فشل الثورة، وحرج بشفاعة، ثم أهين في حجّة بتسليط الغوغاء عليه. واعتُقل حتى سنة ١٣٧٠هـ، ثم أفرج عنه

محمد مكين (3771 - 1771 = 5.91 - 17914) عالم لغوي مفسِّر.



الإمام يحيى. ولما قامت الثورة عام ١٣٨٢هـ عيِّن عاملًا على ناحية الزُّهرة، ثم محافظًا في لواء إب، ثم تفرَّغ للاشتغال بالزراعة، حتى وافته المنية في الحديدة عن عمر يناهز السبعين(١).

اسمه الصيني: ماجان.



ولد بقرية شاديآن بمدينة قوجو في مقاطعة

يونان من قومية هوي المسلمة بالصين.

تعلم في المدرسة العليا للمسلمين بيونان ثم

درَّس فيها، كما درَس الفارسية والإنجليزية

والعلوم الإسلامية بمدينة شانغهاي، وواصل

دراساته العليا في جامعة الأزهر بمصر،

وترجم كتبًا صينية أدبية إلى العربية عندما

كان هناك. عاد مدرسًا في مدن صينية،

وبدأ بترجمة معانى القرآن الكريم إلى

الصينية، عين أستاذًا بكلية اللغات الشرقية

في جامعة بكين، عميد لجنة البحوث

العلمية العربية حتى وفاته، من المؤسِّسين

للجمعية الإسلامية الصينية ببكين. بذل

جهودًا عظيمة لتعليم اللغة العربية، وأسهم

في تعزيز العلاقات الودية والتبادل الثقافي

بين الصين والعالم العربي، من المؤسّسين

لافتتاح كليات اللغة العربية بالجامعات

الصينية. شملت ترجماته التاريخ الإسلامي

والشريعة الإسلامية والفلسفة الإسلامية

والعلوم التربوية واللغوية وعلم الفلك

له من الكتب: ترجمة معاني القرآن الكريم

إلى اللغة الصينية، الذي صدر عن مجمع

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،

المختصر، التاريخ العربي العام. وترجم

كتاب الحوار لكونفوشيوس، وكان يشرف

على تأليف «معجم العربية الصينية» أول

وحساب التقويم.

محمد الملاح (۱۳۲۸ - ۱۹۰۸ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۷م) فقيه عالم.

محمد ملا حسين التركيت (1771 - A131a = 7181 - VP81a) (تكملة معجم المؤلفين)

قاموس عربي صيني(٢).



من حلب، انتسب إلى الكلية الشرعية، خدم شيخه أحمد الزرقا وانتهل من علومه (١٤) عامًا، وقرأ عليه حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي وأجازه، كما درس في دمشق. ثم درَّس في الجامع الأموي بحلب، وكان إمامًا في جامع «الشرعسوس»، وشيخًا للمدرسة «الشعبانية »، وخطيبًا في جامع «الأرمانية»، واستقرَّ خطيبًا في جامع «العثمانية». كان يعلق على حاشية ابن عابدين، ويعطى دروسًا عامة في الإفتاء والأوقاف، ودروسًا خاصة في مدرسة البهائية والعثمانية، إضافة إلى الثانوية الشرعية والجامع الأموي، فخرَّج طبقات من أهل العلم.

ألُّف أكثر من (٧٠) كتيبًا محفوظة لدى ورثته(٣).

(٢) تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية/ عبدالله قاسم سوجي يوآن الصين ص٥٧. وصورته من صحيفة الثورة (سورية). (٣) مئة أوائل من حلب ٣٧٤/١. كلام إسلامي، نور اليقين، تاريخ الكلام الإسلامي، الثقافة الإسلامية النصرانية، تاريخ التربية الإسلامية، التاريخ العربي

محمد ممدوح حسن (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ (۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

محمد المنتصر الريسوني (۱۳۲۰ - ۱۴۲۱ه = ۱۹٤۱ - ۲۰۰۰م) أديب إسلامي لغوي، محرر صحفي، كاتب وعالم سلفي.



ولد بتطوان. حفظ القرآن الكريم. رحل إلى مصر لمتابعة دراسته الجامعية، لكنه ما لبث أن عاد إلى المغرب فحصل على دبلوم اللغة والأدب من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وعلى شهادة الكفاية في التربية وعلم النفس. تلقّى دروسًا في اللغة العربية والعلوم الشرعية على والده وآخرين، وعمل في الصحافة منذ شبابه الأول، حينما أصدر مع صديقه حسن الوراكلي مجلة «النصر»، ثم ترأس تحرير جريدة «النور» الإسلامية، إلى جانب انتظامه في سلك التعليم، حيث عمل أستاذًا للغة العربية بمدرسة تطوان، وكان نشطًا فاعلًا في الجتمع، يصدر في إبداعه وكتاباته عن تصور إسلامي واضح وعقيدة صلبة، فحمل همَّ الدعوة طوال حياته، مجاهدًا بالكلمة الطيبة ضدَّ الانحراف والسقوط والابتداع إلى أن لقى ربه. وكان عضوًا في عدة منتديات، منها رابطة علماء المغرب، ورابطة الأدب الإسلامي، واتحاد كتّاب المغرب، فضلًا عن عمله المتواصل داخل جمعية البعث الإسلامي بتطوان. توفي إثر نوبة قلبية يوم السبت ٢١ ربيع

الأول، الموافق ٢٤ يونيو بمدينة مرتيل.

مث العدة فن سرائق الزّاعِين واسوافي الفارس الفرّافي المرسية مرسول الفرّافي الفرّافي المسيي مرفع المنة تينري قرّاً ي شريًا ب الوكمي المسيي ترفي للإنعارتي الفرّافي النّاري حيث المعتى الفرّافي اللّا أخرة المستهد الكول المستهد الكول المستهد الكول المستهد الكول المنتها المحكي المرادي العرّافي في نيد الفقة المنتها المحكي المرادي العرق في نيد الفقة المنتها المحكي المرادي العرق في نيد الفقة المنتها المحكي المرادي العرق في الرّاحة المنتها المحكي المرادي العرق في نيد المؤلفة المنتها المحكي المرادي العرق في المرادي الفقة المؤلفة المنتها المحكي المرادي المعرف المؤلفة الم

محمد المنتصر الريسوني (خطه)

أنجزت ستة بحوث جامعية حوله.

وخلَّف تراثًا أدبيًا وفكريًا زاخرًا، بين شعر وقصة ودراسات إسلامية، يتجاوز المطبوع منها عشرين مؤلفًا، والمخطوط ضعف هذا العدد.

وثما طبع له: على درب الله (ديوان)، أعراس الشهادة في موسم (مسرحية)، الحبُّ في الله (قصص)، عندما يزفُّ ابن تيمية صبح الولادة، إلى الجنة عبر أدغال العذاب، مواجهات إسلامية، الإعلام الإسلامي: منطلقات وأهداف، سيد قطب ومنهجه في التفسير، وانحارت الطرقية، وكلُّ بدعة طلالة، الشعر النسوي في الأندلس، لا على للذكر البدعي في الإسلام، أفغانستان: أعراس المدم في معارك الفتح، ثمرات الأقلام والألسنة، الشاعر الوزير محمد بن موسى: والألسنة، الشاعر الوزير محمد بن موسى: الرواية والدراية. وذكرت له كتب مخطوطة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(۱) شعراء اللعوة الإسلامية ۱۰۷/۸، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ۲/۹۳/۲ دليل الكُتاب المغاربة ص۱۹۸، يبليوغرافيا الشعر العربي الحديث ص۲۶، مقدمة الطبعة

محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني (۱۳۳۲ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۸م) عالم محدّث، كاتب إسلامي.



ولد في المدينة المنورة، تربَّى في كنف والده وجده، انتقل معهما إلى الشام، ثم إلى فاس. درس في الأزهر. وعاد فسكن طنجة، لقى تضييقًا كبيرًا من المحتلِّ وحكومته، أسَّس حزب الخلافة الذي انحلَّ بعد مدَّة. انتقل إلى دمشق، ثم إلى الحجاز متنقلًا بين الحرمين الشريفين. عاد مستوطنًا الرباط. من شيوحه في فاس والقرويين عبدالحيّ الكتاني، وفي الشام محمد أمين سويد، وفي الأزهر محمد بخيت المطيعي، وفي الحجاز عمر بن حمدان شيخ الطريقة الكتانية بالمدينة المنورة. درَّس في عدة مدن مغربية وأدار مدارسها، وعمل فقيهًا ضابطًا بمحكمة الاستئناف الشرعى العليا في الرباط، أستاذ الفقه المالكي وحضارة الإسلام بمعهد الدراسات المغربية العليا، أستاذ بكلية الشريعة وغيرها بجامعة دمشق. وفي الحجاز عمل مستشارًا للملك فيصل، وأستاذًا في كلية الشريعة، وكلية الدعوة في الجامعة الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وكان يدرِّس تفسير القرآن الكريم والموطأ ومسند الإمام أحمد وغيرها في الحرمين الشريفين، كما عمل في سلك

الثانية من كتابه «وكل بدعة ضلالة»، المجتمع ع 1817 ( 1817/7/18 هـ)، الأدب الإسلامي ع 14 ص 19 الحرس الوطني ع 18 ( 18 ( 18 هـ) ص 11 ورسمه من معجم البابطين 170

مدر المانظ الوروم وأوالف اللي وابن الابار فالدالله والمانط من الرسي ورهم والفدم والحدث ما ص المحار المل رامل العرال ورا مقطع من العلق المنان والدخود الى الله م وأرجه والمان ووي الله في المر والعلى والعرب و والمان وعوام العالى الم ملوانه , جاوانه کل دام الله طالی دلای وا سانا طی الاسلام وهنرنا فت مدانه مالی الله ما المرد دو ۱۱۱ الجرانه ری الما کمون کاله کمانه و کند سرده الماس وع ما الماس الماس

151/2 herr. uk

محمد المنتصر بالله الكتاني (خطه)

الدعوة بمختلف القارات، وله أياد طويلة الثلاثاء ٨ صفر ٢ يونيو.

أصدر حفيده محمد حمزة بن محمد على الكتابي ثبته بعنوان: فتح السند عن بعض أسانيد الجد (بدون بيانات نشر).

وللألباني كتاب في نقده بعنوان: نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة. - دمشق: مطبعة الترقى، ١٣٨٧هـ، ٥٨ص.

جامعة إسلامية (ط)، ترجمة لبقيّ بن مخلد، وابن حزم، و «الإمام مالك» (ط)، معجم فقه ابن حزم (ط)، معجم فقه السلف: عترة وصحابة وتابعين (٩ج في ٦مج)

(ط). وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

في تعليم المسلمين فيها ونشر الإسلام. له تلامذة كثر، منهم عبدالله التليدي، وسعيد حوى، ومحمد بن علوي المالكي، ومنيرة القبيسى. وكان الملك فيصل قد طلب منه القيام بزيارات لرؤساء دول وحكومات إسلامية يدعوهم فيها إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، ومنحه جواز سفر دبلوماسيًا سعوديًا، وحمَّله رسائل شخصية لهم، وقام بمهمته حير قيام. ومات بالمغرب يوم

ومماكتب فيه:

وله مؤلفات عديدة لم يذكر وضعها، وما ذكر أنه مطبوع ميزته برط)، وهي: تفسير للقرآن الكريم (لم يتم)، شرح وتخريج مسند الإمام أحمد (١٩ مج)، المعقب في رجال الحديث، المستدرك في الحديث المتواتر، تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للعلاء السمرقندي (مع وهبة الزحيلي)(ط)، جمع مسند الإمام بقيّ بن مَخْلَد، مذكراته، فاس عاصمة الأدارسة ورسائل أخرى (ط)، نبذة من تاريخ شنقيط (ط)، المعذَّبون في الله في القرون الفاضلة، القرويون أقدم

#### محمد بن المنذر بن إبراهيم ( · · · - P 7 3 1 a = · · · - \ · · Ý a)

عالم فاضل، لقبه «إين تحمَّدِين».

من مالي. تنقل بين علماء عصره فأخذ عنهم ما أمكنه، وكان دائم البحث والمطالعة، محترمًا عند الناس. حجّ عام ١٣٧٩هـ، وهاجر مع طائفة من قبيلته (إنفا الأنصار) إلى السعودية، فأمَّ في إحدى قرى بحد في منطقة حلبان، وانتقل في آخر حياته إلى المدينة المنورة. وقد توفي بما يوم الخميس ٤ رمضان.

وكان ذا خطّ جميل، ولا يملُّ من الكتابة. كتب مصحفًا بيده وأعطاه أحد بني عمه. وله مؤلفات لم يكن يهتم بالاحتفاظ بها، وعدَّدها له أحد معارفة، وذكر منها: كشف الستار في استخراج خبء الباطنية والمتصوفة الحلولية المدفون في كتاب «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد القمى النيسابوري (جدا منه مخطوط ولا يعرف مصير الباقي)، كتاب في علوم القرآن وطرق تحزيبه وتعشيره وتسمية سوره وآياته وأجزائه، منظومة في تاريخ الأنصار، منظومة في علوم القرآن (نظم لكتابه السابق)، سلاسل الأنصار التنبكتيين بني

(١) فتح السند (ثبته) ص٢٢، كتابه «الإمام مالك»، ذكريات ومذكرات/ جميل الميمان ٥٨/١، معلمة المغرب ٦٧٦٨/٢٠، موسوعة الأسر الدمشقية ٢/٢٢)، هدي الساري ص٢٠٦٠.

محمد المختار إنفا، التقوى في القرآن، رسالة في الصدقات<sup>(۲)</sup>.

# محمد المنصف سعودي (0171 - 1731 = 0181 - 11174) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد المنصف الورغي (\*\*\* - 3731 = \*\*\* - 77.74) مقاتل، مدرّب عالمی، مؤسّس مصارعة

(الزمقتال).



من تونس. عمل في أحد المعامل الألمانية. تعلم فنون القتال في مختلف أنحاء العالم، ثم درَّب المقاتلين على فنّ سمَّاه (الزمقتال) الذي يجمع حبرات فنون قتالية شتى، وهو منحوت من كلمات: زمان، مكان، قتال. وورد أنه كوَّن مجموعات إسلامية ودرَّبهم لخدمة التيار الإسلامي، وأن الرئيس زين العابدين بن على سجنه لأجل ذلك، أو نتيجة نشاطه السياسي ورفضه تدريس حرسه الشخصى، وخاصة أن فنه لاقى رواجًا كبيرًا. وقد انتصر على العديد من المقاتلين في اليابان والصين، ومن إنجازاته انتصاره على برسلى في ألمانيا، وقد دعاه للنهوض من ضربة تلقَّاها منه ولكنه لم يستطع! وكان متبحرًا في علوم الدفاع عن النفس. وعُرف بكثرة الترحال والتجوال في دول العالم، وهو أول من أدخل فنونًا قتالية في الكويت والخليج. وقد ذهب إلى اليابان مشيًا على الأقدام، دون الركوب على دابة أو سيارة! وإلى بلدان أخرى في (٣٥) رحلة،

(٢) الأوفى المحتار في تاريخ بني إنفا الأنصار/ عبدالله بن محمد الأنصاري ص٤١٧. الأحوال الشخصية لمسلمي الهند، وشارك في

نشاطات دعوية تحت قيادة جماعة الدعوة

والتبليغ. وبقيت مجلة «الفرقان» المذكورة

تصدر باستمرار منذ (٦٥) عامًا، وكان قد

انتقل بما إلى لكهنؤ. وكان عضوًا فاعلًا

في كثير من المؤسسات والهيئات والمعاهد

العلمية في الهند وخارجها، وعضوًا في

الجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.

توفي ليلة الاثنين ٢٧ ذي الحجة، ٤ مايو.

ومن مؤلفاته التي اقتربت من المائة: الطريقة

القويمة لدراسة القاديانية والحكم عليها،

بوارق الغيب لمن يدَّعي لغير الله علم

الغيب، مناظرة حاسمة مع المبتدعين، السيف

اليماني على فرقة رضا خابي (في الرد على

البريلوية)، حركة خاسكار في ضوء الكتاب

والسنة، ما هي التزكية والإحسان (محموع

مقالات له وللشيخ أبي الحسن الندوي

ومحمد أويس الندوي)، عقيدة علم الغيب

للنبيِّ صلى الله عليه وسلم والردُّ عليها،

المقارنة بين كلِّ من جماعة التبليغ والحماعة

الإسلامية والبريلوية، مجموع خطب مختارة

للمؤلف، التحديث بالنعمة (ترجمة حياته

بقلمه) وقد قام بجمعه وترتيبه نحله عتيق

الرحمن السنبهلي، معارف الحديث (٧ج)،

ألفيه الحديث، الثورة الإيرانية في ميزان

الإسلام، لماذا نكفّر القاديانيين؟، الشيخ

أحمد السرهندي: حياته ومآثره الإصلاحية،

التزالالت

مغاو بنشائعة

الثورة الإيرانية في ميزان الإسلامية(٢).

فيما مجموعه (١٣٠٠٠٠) كم مشيًا! توفي يوم الثلاثاء ١٤ محرم، ٢٧ نوفمبر١١٠.

محمد منصور أبا حسين (١٣٧٠ - ١٤٢٨ه = ١٩٥٠ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن منصور الزامل (۱۳۲۵ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن منصور الستري (۱۳۲۲ - ۱۶۱۹ه= ۱۹۶۲ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد منظور النعماني (١٣٢٣ - ١٤١٧هـ = ١٩٠٥ - ١٩٩٧م) عالم سلفي، داعية نشيط، محدِّث مصنّف. ولد في قرية سنبهل بمديرية مراد آباد التابعة لولاية يوبي بالهند. تخرَّج في الجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند. درَّس في عدة مدارس، منها ندوة العلماء بلكهنؤ، وكانت فتنة القاديانية قائمة، فقاومها بالقلم واللسان، وأصدر لذلك مجلة «الفرقان» من مدينة بريلي مقرِّ البريلوية، ثم انصرف نحو الدعوة بعد أن التقي مؤسِّس جماعة الدعوة والتبليغ، وبعد أن تتلمذ على أعلام، في طليعتهم إمام المحدثين أنور شاه الكشميري (ت ١٣٥٢هـ). وقد لاحق المبتدعين، وناظر الطائفة الآرية من الهندوس، وجابه عددًا من الحركات الهدّامة. أسهم في إنشاء هيئة التعليم الديني عام ٣٧٩ هـ، وأصدر محلة أسبوعية باسم «نداء الملة»، وتأسيس جبهة موحّدة للأحزاب والجماعات الإسلامية بالهند باسم «مجلس التشاور الإسلامي» عام ١٣٨٤هـ، وتأسيس هيئة (١) الموسوعة الحرة ٢٠١٢/١٢/٢٩م، موقع أنمي الزهرة

٧٢/٨/٢٧ عم.

(۲) الداعي ع ۲ (۱٤۱۸هـ) س٤، ۳۹، الفيصل ع ۲٥٠ (ربيع الآخر ۱۱۱۱هـ) ص۱۱۹.

# محمد منقارة = محمد علي بن حسن منقارة

## **محمد المنهالي** (۱۳۲۰ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۷م) دبلوماسي ومستشار سياسي.

## محمد المنوني = محمد عبدالهادي المنوني

محمد منیب البوریمي (۱۳۲۰ - ۱۶۲۳ ه = ۱۹۴۵ - ۲۰۰۲م) أدیب کاتب.



ولادته في أولاد ستوت التابعة لإقليم الناظور بالمغرب، حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط. عمل أستاذًا في كلية الآداب بوجدة، نظم الشعر، وكتب دراسات أدبية في صحف ومحلات. توفي في شهر سبتمبر.

(٣) موقع مأرب نت (١٤٣٠هـ).

- يستند الرسل بداخلناحتى الخراق كثباناً كثباناً بالاسود والأحرق بالأزرق والأصعر الخريط في الخريط في المنظر السينداء الله و الخريط في الخريط و الخريط و الخريط في المنطق المواني و منظما المراني و منظما الماري و منايشا السروقي .. و منايشا السروقي .. الحروق .. و من يساب مزيعاً من تشكيلات لم تعرفها عن عدما أو العين الموترفة " المنظم الماري و بكل مدا أو المعلم الماريط و بكل مدا أن المعلم المناقل و بكل مدا أن هو مناول المناقل و بكل مدا أن وجه من شكيلات المنافل المنافل و بكل مدا أن وجه مناقل المنافل و بكل مدا أن وجه مناقل المناقل و بكل مدا أن وجه مناقل المناقل و المناقل و بكل مدا أن وجه مناقل المناقلة و المناقل و المناقل و بكل مدا أن وجه مناقل المناقل و بكل مدا أن وجه مناقل المناقل و بكل مدا أن على وجه مناقل المناقل و بكل مدا أن على وجه مناقل المناقل و بكل مدا أن على وجه مناقل المناقل و بكوا ا

#### محمد منيب البوريمي (خطه)

وصدر فيه كتاب: الكتابات الأدبية عند المرحوم محمد منيب البوريمي: يوم دراسي تكريمًا للمرحوم/ إعداد عبدالرحمن بوعلي. كتبه: الفضاء الروائي في الغربة، الأسوار والكوريدا (قصص)، مليلة في القلب (شعر)، البكاء بين يدي عبدالرحمن الجاذوب(١).

# محمد منیب محمد فرید منیب (۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م)

مهندس زراعي.

أستاذ في جامعة القاهرة. ذكر في نعيه أنه رائد علم «الميكروبيولوجيا الزراعية» بمصر، وقد توفي الأسبوع الأول من شهر شعبان، الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وله مؤلفات أو ترجمات عدَّة، لم أتمكن من تحريرها لتداخل المعلومات، منها: مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة/ مارتن ألكسندر (ترجمة).

# محمد منير البرعصي (۱۳۳۰ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) موقع اتحاد كتاب المغرب (١٤٣٤هـ)، معجم البابطين للشعراء العرب.

#### محمد منير الزلاقي (١٣٢٧ - ١٤١٤هـ = ١٩٠٩ - ١٩٩٣م)

مهندس وخبير زراعي نشيط.

ولد في قرية العطوي بمركز فارسكو في مصر. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة كاليفورنيا، عاد فكان أستاذًا في جامعة القاهرة، ثم في جامعة الإسكندرية، وأصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد الزراعي والمحتمع الريفي بما نحو عشرين عامًا، وشارك في الأنشطة القومية والتنفيذية، وكان مستشارًا للاقتصاد الزراعي بمكتب رئيس الجمهورية، وصاحب دور بارز في إنشاء مكتبة علمية تضمُّ الآلاف من الكتب والدوريات والنشرات والتقارير والوثائق التخطيطية والتشريعية والمصنّفات الإحصائية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وساعد في إنشاء كليات الزراعة بالدول العربية، مع تطوير مناهج زراعية، وكان عضوًا في الجمعية الأمريكية للاقتصاديين الزراعيين بأمريكا، وفي الجمعية الأمريكية لترقية العلوم، وشارك في مؤتمرات، وقام بمهمات علمية في معظم بلاد العالم، وله بحوث ودراسات في محال تخصصه. ومن كتبه: رسالة كليات الزراعة في التعليم، المقتصد والجحتمع الزراعي والسمكي (أو السماكي) العربي<sup>(۲)</sup>.

# محمد منير طه اللمعي (١٣٤٥ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد منير بن محمد بشير حداد (١٣٥٨ - ١٤١١ه = ١٩٣٩ - ١٩٩١م)

ولد في حلب من أسرة علم وفضل، حفظ القرآن على والده، وحصل على إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، لازم الشيخ

(۲) موسوعة أعلام العلماء ۲٤٠/۱۱.

محمد النبهان نحو أربعين عامًا، فزوجه ابنته، عيِّن خطيبًا في جامع الكلتاوية، ودرَّس في الثانوية الشرعية، وفي المدرسة الكلتاوية، أصول الفقه، والثقافة الإسلامية، والسيرة النبوية، ثم تسلَّم إدارة المدرسة. سافر إلى السعودية ودرَّس في الحرس الوطني بالرياض، وفي المدينة المنورة، وفي الدمام، وكانت له حلقات علمية في علم الحديث، وقد حصل على الماجستير من جامعة البنجاب بباكستان، وأعدُّ موضوعًا عن حقوق الجنين في الفقه الإسلامي لنيل الدكتوراه ولم يناقشها. وكان شافعي المذهب، خطيبًا مفوَّهًا، حجَّ أكثر من عشر حجج، وأجاد الإنجليزية، ونظم الشعر. قُتل هو وزوجته وابنه الوحيد في الدمام على يد خادمة فلبينية، وكان يستعدُّ للحج، ولم تتمكن من المرب، فقبض عليها، وأعدمت بعد عام من جريمتها، في ٥ ذي الحجة، (١).

محمد منير بن محمد حسن لطفي ( ۱۳۳۱ - ۱۹۷۹ م ) عالم تربوي.



من مواليد مدينة حماة، درس على علماء، منهم الشيخ محمد الحامد، وحصل على شهادة أهلية التعليم الابتدائي، ودرَّس وأدار مدارس في السلمية وفي حماة ومساجدها، وأمَّ وخطب في جامع المسعود، وكان عضو وأمين سرِّ جمعية علماء حماة والناطق باسمها.

 (٣) مما كتبه فياض العبسو في موقع أحباب الكلتاوية (ربيع الآخر ١٤٢٩هـ).

وشارك في أكثر الجمعيات الإسلامية، وكان حربًا على الشيوعية والرأسمالية، وأُقصي من كافة أعماله؛ لجرأته في قول الحق. وحجً مرات.

وله كتب، منها: أضواء على الشيوعية، حقائق عن الشيوعية ومخالفتها للأديان السماوية، موقف الإسلام من الإقطاعية والاشتراكية والرأسمالية، مرشد الحاج، وله مدائح نبوية، وديوان شعر مفقود، التوفيق بين العقل والدين (خ)(۱).

محمد منیر بن محمد صابر حجاب (۱۳۷۰ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۱۳م) إعلامي أكاديمي.



من مواليد الإسكندرية. والده أستاذ التفسير والحديث بجامعة القاهرة. حفظ القرآن الكريم على يديه وهو طفل. نال شهادتی الماجستیر والدکتوراه من قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وعمل أستاذًا في قسم الصحافة بجامعة سوهاج، وعميدًا لكلية الآداب بما، حتى عام ١٤٣٢ه، كما عمل أستاذًا في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام في الرياض عام ١٤٠٤ه، ودرسني عندما كنت طالب دراسات عليا بما، وكان نشيطًا، مهذَّبًا، سمى كتبًا له في الإعلام الإسلامي (نظریات) فنوقش فیها، فحذفها. وکان ديِّنًا، تطرَّق إلى موضوعات إسلامية بخبرة إعلامية متمكنة. وقدَّم للمكتبة الإعلامية أكثر من (٣٠) كتابًا في فنون الإعلام والإعلان والدعاية. توفي يوم السبت ٢٤ ذي القعدة، ٢٨ سبتمبر.

 (١) الأنيس في الوحدة ٩/٢، معجم المؤلفين السوريين ص٤٥٩، معجم البابطين لشعراء العربية.

كتبه: الاتصال الفعال للعلاقات العامة، إدارة الحملات الانتخابية: طريقك للفوز في الانتخابات، أساسيات البحوث الإعلامية والاجتماعية، أساسيات الرأي العام، الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية، أسلوب التحرير الإخباري (مع سحر محمد وهبي)، الإعلام الإسلامي: المبادئ - النظرية - التطبيق، الإعلام السياحي، الإعلام والموضوعية في القرن الحادي والعشرين: رؤية تحليلية نقدية، تحديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر، التفسير الإعلامي لصحيح البخاري: كتاب بدء الوحى - كتاب الإيمان - كتاب العلم، المعجم الإعلامي، المقال الافتتاحي، مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاة، الموسوعة الإعلامية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

محمد بن مهاوش الكبيسي (۱۳۲۸ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مهدوي بن حسين اللاهيجي (١٣١٧ - ١٩٨٣ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد مهدي** (۱۳۴۷ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۸م) دبلوماسي.

من بغداد. رحل إلى أمريكا عام ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) ونال الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة كاليفورنيا، وصار الأمين العام للمجلس الإسلامي، ورئيس لجنة العلاقات العربية الأمريكية. توفي بلونج أيلاند. وصفه وزير العدل الأمريكي رامزي

(٢) البوابة الإخبارية لدار الجمهورية ٩/٩/٩ ٢٠٠٩م
 وإضافات.

كلارك بأنه كان «رجلًا على درجة عالية من الشجاعة والعطف، ظلّ حتى آخر لخظة في حياته على التزام السعي إلى العدل للجميع». وقد أوقف جهده على الدفاع عن قضايا المسلمين وحرية التعبير").

محمد مهدي الجم بن ناجي (١٣٣٦ - ١٤٢١ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مهدي الجواهري = محمد مهدي ابن عبد الحسين الجواهري

محمد المهدي حنفي (٠٠٠ - ١٤٣٢هـ = ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مهدي الروحاني ( . ۰ ۰ - ۲۰۱۱ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م؟ ) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد المهدي أبو زريدة (١٣٦٢ - ١٤٣٠ه = ١٩٤٣ - ٢٠٠٩م) إعلامي شاعر.



من مواليد أجدابيا بليبيا، واصل تعليمه في بنغازي حتى الثانوية العامة، عمل في محال الإذاعة معدًا ومقدمًا لبرامج أدبية وثقافية ونشرات أخبار، ونشر نتاجه الأدبي في صحف ومحلات محلية، أولها صحيفة (الحقيقة)، وشارك في العديد من المؤتمرات

(٣) الفيصل ع ٢٥٨ ص١١٩٠

والندوات والملتقيات الشعرية، وكان عضوًا في رابطة الأدباء والكُتّاب. توفي يوم الخميس ٢٢ ربيع الآخر، ١٧ أبريل. دواوينه الشعرية: هكذا غنت العشرون، للحبّ والنار، هو الحبّ، أحبك، أحبك مرة أخرى، وأبحر الحبّ، عيونك الحبّ (خ) (۱).

محمد مهدي السماوي = محمد مهدي بن محمد رضا السماوي

محمد مهدي شمس الدين = محمد مهدي ابن عبدالكريم شمس الدين

محمد بن مهدي الشيرازي (۱۳۶۷ - ۱۶۲۸ = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۱م) مرجع ديني شيعي كبير، مصنّف مكثر.



ولد في النجف من بيت يتولون المرجعية. نشأ على والده، وانتقل معه إلى كربلاء سنة ١٣٥٥ه وأقام بها محدًا في التحصيل، من شيوخه جعفر الرشتي، ومحمد الخطيب، وزين العابدين الكاشاني. تولَّى المرجعية في كربلاء، وكان ندًا لجميع الحكومات المتعاقبة، يواجه أصحاب القرار والمسؤولين في فسادهم وظلمهم. وبعد وصول حزب البعث للحكم اتخذ نهج المعارضة وتأليب الرأي العام على السلطة، والدعوة لإطاحتها، وتفعيل أنشطة العمل الإسلامي ضدَّها، فضيِّق عليه، وتعرَّض الإسلامي ضدَّها، فضيِّق عليه، وتعرَّض

 (۱) معجم الشعراء الليبين ۸۳/۱، معجم الأدباء والكُتاب الليبين ۲/۰۱۱، صحيفة ليبيا اليوم (۲/۰۹/٤/۱۰).

أتباعه لحملات الملاحقة والقتل، فمضى إلى الكويت عام ١٣٩١هـ بعد أن حُكم عليه بالإعدام. أسَّس في الكويت «الحوزة الشيرازية»، وانشغل ثماني سنوات قضاها هناك بالنشاط الفكري والتأليف والوعظ والتدريس. وبعد انتصار الثورة الشيعية غادرها إلى قم، وازداد نشاطه وأنصاره، وصار له مقلدون بالملايين في بلدان مختلفة. وقد أثارت فتاويه في معارضة العنف حافظة الحكومة، فهو يعارض التغيير بالعنف ولو باللسان! ومن ثم جُعل اسمه في صدر قائمة «أعداء الولي الفقيه». ورغم مواقفه المعارضة لسياسات النظام الثوري في إيران، واحتجاجه المستمرّ ضدَّ حملة الإعدامات والاعتقالات، ورفضه محاكم الثورة ومحكمة رجال الدين، إلا أن النظام لم يجرؤ على الإساءة إليه أو لأتباعه في عهد الخميني، وبدأت معاناته بعد رحيله حينما أعلن عدم شرعية ولاية الفقيه المطلقة، ودعا إلى تشكيل شورى الفقهاء، ولم يستطع مغادرة بيته لأكثر من ١٥ عامًا، عاش أكثرها تحت الإقامة الجبرية منقطعًا عن أتباعه ومقلديه. وتعرض أتباعه وأبناؤه وأقاربه لمضايقات شديدة، واعتُقل العشرات منهم. مات في الثاني من شهر شوال، الموافق ١٧ كانون الأول. وكانت وصيته أن يُدفن في صحن داره انتظارًا للظروف الملائمة لنقل رفاته إلى مدينة كربلاء، إلا أن عناصر من استخبارات الحرس الثوري اختطفوا جثمانه ودفنوه عند ضريح «السيدة معصومة» في

ومما كتب فيه: المحدد الشيرازي الثاني تحول في التأريخ الإسلامي/ محمد سعيد المخزومي (٢مج).

وله مؤلفات كثيرة، خُدعت بتهويلات تلامذته من أنها تزيد على ألف كتاب، فذكرت ذلك في كتابي «المكثرون من التصنيف»، و «معجم المؤلفين المعاصرين»

لكن تبين من بعد أنها أكثر من (١٠٠٠) جزء، وليس (١٠٠٠) كتاب، وقد جعلوا عنوان كل جزء كتابًا، بينها كتاب له من (١٣٠) جزء، فعدُّوه (١٣٠) كتابًا، يعني بحساب الأبواب الفقهية، كل باب كتاب، مثل (كتاب الأطعمة) أحد أبواب كتاب فقهي شامل، كما فعل ذلك أحيانًا النديم في الفهرست. ومن هذه المؤلفات:

كتاب الفقه (١٥ مج)، شرح الصحيفة السجادية، الأخلاق الإسلامية، تقريب القرآن إلى الأذهان (٣٠ مج)، الفضائل والأضداد، الفضيلة الإسلامية (٤ مج)، الفقه في شرح العروة الوثقى (٨مج)، من هم الشيعة، توضيح نهج البلاغة (٥مج)، من فقه الزهراء (٣ مج)، ماركس ينهزم، وسائل الشيعة ومستدركاتها (٤٠ مج، خ). وله كتب أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

محمد المهدي الطود الحسني (۱۳۳۲ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مهدي بن عبدالحسين الجواهري (١٣١٧ – ١٤١٨ه = ١٨٩٩ – ١٩٩٧م) شاعر كبير.



(۲) المكثرون من التصنيف ص۷۰، معجم رجال الفكر /۲۰۲ معجم المؤلفين الا۲۲۰ الجلة ع ۹۸۱ (۲۰۲ ۱۹۹۸) الموافيين العراقيين ۲۶۷ (۲۰۲ ۱۸۲۱) الجلة ع ۹۸۱ (۲۲۲/۱۰/۱ هـ)، الشرق الأوسط ع المدا (۲۲۲/۱۰/۱ هـ)، الشرق الأوسط ع المدا الذي يليه.

من النجف. درس العلوم العربية على أعلام أسرته الدينية والأدبية، لكنه انصرف إلى الشعر وفنونه منذ شبابه. درَّس في الثانوية، عمل في الصحافة، وأصدر عدة صحف ساندت الحركة الوطنية التحررية (الفرات، الانتداب، الثبات، الجهاد، الأوقات البغدادية). انتخب أكثر من مرة في الجلس النيابي، وله نهجه في الشعر وتلامذة. وكان ذا أفكار يسارية شيوعية، وهو القائل:

حضر مؤتمرات، وحصًل جوائز وأوسمة، وترك بلده في أواخر عمره. مات بالشام يوم ٢٣ ربيع الأول، ٢٧ تموز. وله مذكرات.

حال العلاي

أنا ضدَّ الجمهور في العيش والتكفير طُرًّا وضدَّه في الدينِ

(الكالماليكية - أفياع من ندبورى من من /مِا إِثْمَ الْبِسِي مَصْدِيدَارَةِ الرَّرِدِ. ودريكم وطر الله الدين ودرهش رط ركيامتعلا الريالت سفاله المرتدا موعلا يلجط

وفنمت ولمي المام المرادو والمواحد والتباح ليل سعد فاجر عامعاني تتعلماله سيط البلد حصدالجهم رخق الوا الكش أو ألى . ملكني سننيت كل معليه المواملا مامطابگور دم بقد اصلیافلیا حوق خوافقاته

محمد مهدي الجواهري (خطه)

ومماكتب فيه:

محمد مهدي الجواهري: دراسات نقدية/ أعدها فريق من الكُتاب العراقيين؛ أشرف على إصدارها هادي العلوي.

الجواهري فارس حلبة الأدب/ محمد جواد الغبان.

محمد مهدي الجواهري/ سليم طه التكريتي.

الجواهري: حدل الشعر والحياة/ عبدالحسين

الجواهري شاعر من القرن العشرين/ جليل العطية.

الجواهري في جامعة الموصل: كلمات ومختارات/ عبدالرضا على وآخرون. الجواهري سمفونية الرحيل/ حيال محمد مهدي الجواهري.

الرثاء في شعر الجواهري/ سلمان صبّار الصالحي ( رسالة ماجستير - جامعة الكوفة، ١٤١٦هـ).

لغة الشعر عند الجواهري/ على ناصر غالى (رسالة ماجستير - جامعة البصرة، 11312).

الجواهري صنّاجة العرب/ زاهد محمد زهدي.

غزل الجواهري/ عبدالإله الجلبي.

وقفة مع الجواهري/ نجاح العطار.

الجواهري شاعر العربية/ عبدالكريم ا لد جيلي .

وكتاب عنه بقلم سليم البصون (من يهود العراق) مخطوط، وكان قد صاحبه مدة طويلة.

المرأة في حياة وشعر الجواهري/ ديب على

الجواهري النهر الثالث/ خيال محمد مهدي الجواهري.

الجواهري: حول الشعر والحياة/ عبدالحسين شعبان.

الجواهري: حياته وشعره/ خالدة الرحيم. مجمع الأضداد/ سليمان جبران (يتناول سيرة الجواهري وشعره).

الغربة والحنين في شعر الجواهري/ محمد حسون نماي (رسالة ماجستير، العراق، 17312).

وله أعمال أدبية ودواوين شعر، جُمعت الأخيرة في الأعمال الكاملة (ديوان الجواهري) في أكثر من طبعة.

وله أيضًا من المؤلفات والدواوين المفردة: معرض العواطف، حلبة الكميت، حلبة الأدب، بين الشعور والعاطفة، بريد العودة، قصائد مختارة أو الجموعة الشعرية، مكسب الثورة الأدبي (محموعة من شعره)، الجواهري في العيون من أشعاره، الجمهرة: المختار من الشعر العربي بمختلف العصور، ذكرياتي، أيها الأرق، جنايات الروس والإنجليز على إيران (ترجمة)، الأخطل. وله كتاب مخطوط، ودواوين أحرى مطبوعة ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# محمد مهدي بن عبدالكريم شمس الدين (3071 - 1731a = 5781 - 1 • • ٢٩) رئيس الطائفة الشيعية بلبنان.



ولد في النجف. درس على والده وبعض مدرسي الحوزة الشيعية، ثم على محسن

(١) موسوعة أعلام العراق ١٩٦/١، معجم المؤلفين العراقيين ٣/٥٥)، الموسوعة العربية العالمية ١/٨٥٥، الفيصل ع ٢٥١ ص١١٨، وع٢٢٦ ص١٢١، وع ٢٩٦ ص١٣١، الأربعاء (ملحق المدينة) ١١٥/١١/٥ه، من أعلام الفكر العربي والعالمي ص١٥٨، موسوعة أعلام العرب المبلعين ٢٥٤/١، موسوعة أعلام الشعراء ص٧٥، أدباء السجون ص٤٢٣، الشرق الأوسط ع ٨٦٤٢، أعلام الأدب في العراق الحليث ٤٢٧/٣، مصور أعملام الفكر العربي ٥٨/١، المنتخب من أعلام الفكر ص٦١٣، معجم البابطين ٩٦/٤، موسوعة رجالات من بلاد العرب ص٧٦٣، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٨٣/٧، موسوعة أمراء الشعر العربي ص٣٧٥، المورد (صيف ١٩٧٨م) ص ٢١٧، جائزة سلطان العويس الثقافية: الدورة الثانية ص١٢٩، موسوعة الشعراء العرب المعاصرين ص٥١٥، فلسطين والشعر ص١٢١، شخصيات من التاريخ ص٩٩، الاثنينية ١٢/٥٥٥، شخصيات من الخليج ص٦١٩، الموسوعة العربية (السورية) ٧٧١/٧. وخطه من كتاب: الجواهري النهر الثالث.

الحكيم وأبي القاسم الخوئي. عاش حياة فقر وعذاب. عيّن وكيلًا للمرجع الشيعي في منطقة الفرات الأوسط. قضى (٣٥) عامًا في العمل الدعوي الشيعي العام، وبناء المساجد والمكتبات، والتدريس في كلية الفقه. وكان مناصرًا لحركة التحديث. سافر إلى لبنان عام ١٣٨٩ه ليتابع مع موسى الصدر أوضاع الشيعة هناك، ترأس الجمعية الخيرية الثقافية، وامتنع عن الانتماء إلى المحلس الإسلامي الشيعي عند تأسيسه. أقام مؤسّسات تعنى بالأيتام والمحتاجين، وأمر بتأسيس المعهد الفني الإسلامي، ومعهد الشهيد الأول للدراسات الإسلامية (حوزة شيعية تخرج منها عدد كبير من علماء الشيعة)، ومدرسة الضحى، ومعهد الغدير بالبقاع. ثم تنقل في مراكز عديدة، وصار نائبًا لرئيس الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وتسلُّم رئاسة الطائفة إثر اختفاء موسى الصدر. قام بدور بارز في تحقيق الحوار بين المسيحية والإسلام في الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وغيره. مُنح بعد وفاته وسام الأرز الوطني من درجة الوشاح الأكبر.

ومماكتب فيه:

الشيخ محمد مهدي شمس الدين بين وهج الإسلام وجليد المذاهب: دراسة، تحليل ومقارنة/ فرح موسى.

الاجتهاد والحياة: حوار على الورق مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين/ حوار وإعداد محمد الحسيني.

الدين والدولة والأمة عند الإمام محمد مهدي شمس الدين: دراسة مقارنة في الفقه السياسي الإسلامي/ فرح موسى.

ومن تآليفه: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، دراسات في نحج البلاغة، ثورة الحسين (ظروفها الاحتماعية وآثارها الإنسانية)، أنصار الحسين (الرجال والدلالات)، شرح عهد الأشتر، ثورة الحسين في الوجدان

الشعبي، العلمانية هل تصلح حلًا لمشاكل كلِّ لبنان، الغدير: دراسة تحليلية اجتماعية سياسية لمسألة الحكم الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسين: قصة حياته وثورته، عقائد الشيعة الإمامية، الاحتكار في الشريعة الإسلامية (بحث فقهى مقارن)، مع وفاة الإمام الرضا في ذكرى وفاته، السلم وقضايا الحرب عند الإمام على: دراسة في نحج البلاغة، العلمانية: تحليل ونقد للعلمانية محتوى وتاريخًا في مواجهة المسيحية والإسلام، موسوعة الفقه الإسلامي على مذهب الإمامية، عاشوراء ١٤٠١- ١٤٠٩هـ، المعصومون الأربعة عشر، حركة التاريخ عند الإمام على عليه السلام: دراسة في نحج البلاغة. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# محمد مهدي بن عبدالوهاب الكليدار

(۱۳۳۳ - ۱۹۱۰ = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### محمد مهدي علام (۱۳۱۸ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۲م)

كاتب موسوعي مجمعي.

وهو نفسه الذي يصدر كتبه باسم مهدي علام.



(۱) كتاب: الشيخ محمد مهدي شمس الدين بين وهج الإسلام...، دليل الإعلام والأعلام ص٤٨١، موسوعة رجالات من بلاد العرب ص٧٧٧، المنتخب من أعلام الفكر ص٤١٤، قرى ومدن لبنان ٣٨/٩، ملحق موسوعة السياسة ص٤٦٨، علماء تغور الإسلام ٣٧٨/٢.

من مواليد القاهرة. تخرج في كلية دار العلوم، واستكمل دراساته العليا في جامعات بريطانيا: اكستر، لندن، مانشستر، حيث درس هناك خمسة علوم: اللغة العبرية، الأدب الإنحليزي، علم النفس، اللغة الفارسية، واللغة الألمانية. وحصل على دبلومات عالية، ثم دكتوراه. وكان إبان ثورة الشعب على الاحتلال البريطابي ممثلًا لكلية دار العلوم في لجنة المدارس العليا التي كانت تعمل بسرية بتوجيهات من سعد زغلول. عضو مؤسِّس في أكثر من مؤسّسة علمية ومجمع أدبى وعلمي، فهو عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ عام ۱۳۸۱ه حتی عام ۱٤٠٣ه، وقد اختير نائبًا لرئيس الجمع، كما أسهم في إنشاء كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعمل عميدًا لها مدة، كما شغل كرسيً الأستاذية للغتين العربية والإنجليزية. واختير عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) ليمثل الحكومة السعودية منتدبًا من حكومة مصر في أول اجتماع للأمم المتحدة بلندن لتأسيس هيئة اليونسكو، كما ترأس المؤسّسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، وانتدب رئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن لدى افتتاحها، وكان مستشارًا لوزارة الثقافة (الإرشاد القومي آنذاك)، ومستشارًا للمؤتمر الإسلامي، إضافة إلى كونه أول رئيس تحرير لجحلة حوليات كلية الآداب. وكان أستاذًا للترجمة الفورية بجامعة الأزهر، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ونال العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز، توفي صباح يوم الثلاثاء ١٦ ذي القعدة،

صدر فيه كتاب: نصف قرن من ذكريات الدكتور محمد مهدي علام/ أبوبكر عبدالرازق. – القاهرة: مكتبة مصر، 1٤١١ه، ٥٩ ص.

أسهم في مراجعة ترجمة دائرة المعارف

الإسلامية والتعليق على آراء المستشرقين في العديد من أجزائها، وقدم للمكتبة العربية عددًا من المؤلفات بأكثر من لغة، منها: فلسفة العقوبة، فلسفة الكذب، فلسفة المتنبي، العفو في القرآن، نظرية الوسط بين فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين، قواعد اللغة العربية، رفاعة الطهطاوي، مقصورة حازم القرطاجيّي، أحمد حسن الزيات، عائشة أم المؤمنين، الروح الثورية لبرناردشو، المجمعيون في خمسين عامًا. ومؤلفات أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد بن مهدي القزويني (١٣٣٥ - ١٤١٤ه = ١٩١٦ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مهدي مبارك (١٣٥٨ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٧م) ناقد أدبي.



من الحلَّة بالعراق، انتقل إلى بغداد، وحصل على إجازة في الأدب الإنجليزي، عيِّن في وظائف إعلامية في الإذاعة والسينما والمسرح، شارك في مهرجانات الشعر والمسرح، وأسهم في تأسيس اتحاد الأدباء، وعدَّ من النقاد البارزين. وكان قوميًّ النغة، «تقدميً» التفكير. تسلَّم تحرير مجلة

(۱) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص١٠١٦، مع علماء المسلمين في بيوتهم ص٢٥٥، الموسوعة العربية الميسرة ٢٦٤٧، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٨١، الأهرام ع الفيصل ع ١٨٧ (محرم ١٤١٣ه) ص١٣٩، الأهرام ع كتابه «المجمعيون في خمسين عامًا»، وبيان شامل بمولفاته ص٢٢٢ – ٢٢٨، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص٢٥٧، الراف المجمعي في خمسين عامًا ص٢١٧.

«الأقلام» أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، له مقالات ودراسات في الصحف والمحلات العراقية، وهو خال محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في عهد صدام حسين.



مجلة (الأقلام) رأس تحريرها محمد مهدي مبارك

من عناوين كتبه: نظرات في التراث، مواقف في اللغة والأدب والفكر، مقاربات في العقل والثقافة، الوعي الشعري، الكندي فيلسوف العقل، دراسة نقدية في النظرية والتطبيق، الإنسان والقضية: مسرحية في حياة المتنبي، مسرحيات عربية، النموذج الثوري في شعر عبدالوهاب البياتي (٢).

محمد مهدي المجذوب (۱۳۳۷ - ۱٤٠٢ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۲م) أديب شاعر.



ولادته بمدينة الدامر في السودان، من أسرة دينية وأدبية مشهورة، درس الابتدائية

 (٢) موسوعة أعلام العراق ٢١٣/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٧٠/٧، موقع المركز الافتراضي لإبداع الراحلين ١٩ أيلول ٢٠٠٧م.

والمتوسطة في الخرطوم، وتخرج من كلية غردون. عمل محاسبًا للحكومة منذ تخرجه، ومثلً السودان في عدد من المؤتمرات الدولية الأدبية، وكان عضوًا مؤسّسًا في اتحاد الأدبية العرب، وعضوًا نشطًا في الجماعات الأدبية السودانية، ولقب بعميد الأدب السوداني، وحاز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب. مات في ٩ جمادى الآخرة، ٣

ونشر عدة دواوين شعر، هي: نار المجاذيب، الهجرة، الشرافة والهجرة، منابر، تلك الأشياء، شحاذ في الخرطوم، البشارة — القربان — الخروج، القسوة في الحليب، أصوات في الدخان، مختارات من الأدب السوداني<sup>(۱)</sup>.

محمد مهدي بن محمد حسن كبة (۱۳۱۸ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۶م) مناضل قومي حزبي.



قرأ في مدرسة أهلية وعلى علماء. أسهم في تأسيس حزب (الجمعية الوطنية) المعارض، واندمج مع الحزب الوطني الذي أسّسه جعفر أبو التمن، كما أسهم في تأسيس نادي المثنى القومي، وجمعيات وطنية أخرى، مثل جمعية الجوال العربي، وجمعية الدفاع عن فلسطين، ونادي القلم. كما شارك في تأسيس حزب الاستقلال، وانتخب نائبًا للمجلس النيابي، وعند قيام العربية العالمية العالمية ١٦٨٨٢، أدباء المؤتمر ص٨٠، الفيصل عرا المعاردي الآخرة ١٤٠٦، أدباء المؤتمر ص٨٠، الفيصل عرا السوداني العربية العالمية ١٧٤/٣، معجم المؤلفين السودانين ١٧٤/٠.

ثورة ١٤ تموز عين عضوا في مجلس السيادة المكون من ثلاثة أعضاء، وهو أشبه بهيئة رئاسة الجمهورية، لكنه رفض العمل فيه؛ نظرًا لشكلية المجلس وهشاشة أهدافه، ومنذ ذلك التاريخ اعتزل العمل الحزيي والسياسي، ولازم بيته يقرأ ويؤرخ.. توفي ببغداد ليلة الأربعاء ٢٣ رجب، الموافق ٢٨ آذار (مارس).

من عناوين كتبه: بيان حزب الاستقلال في بغداد: في الحياة الحزبية والسياسية الخارجية، بيان حزب الاستقلال في الشؤون العربية والخارجية، حديث الجمعة، الحركة القومية وأهدافها، حركتنا القومية تقدمية، مذكراتي في صميم الأحداث ١٩١٨ – ١٩٥٨م، المشاكل الخارجية والداخلية والحياة الحزبية في العراق (بالمشاركة)(۱).

محمد مهدي بن محمد رضا السماوي (۱۳۵۲ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۳۳ – ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد مهدي بن محمد السويج (۱۳۶۳ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۲م) کاتب وخطیب شیعی أدیب.



ولد في البصرة، درس في النحف على علماء شيعة، وحضر الحوزات الشيعية، واستفاد كثيرًا من الخوئي، خطب في عدة مدن عراقية وعربية، ودعا إلى التشيع حتى

 (١) أعلام الوطنية والقومية العربية ص٢٨٧، المنتخب من أعلام الفكر ص٢٦٨، موسوعة أعلام العراق ١٩٦/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٥٤/٣.

أُبعد عن العراق، فسكن دمشق وبها مات يوم الأحد ٧ شعبان، ١٣ تشرين الأول. وله كتب عديدة، مثل: البيان في تفسير آيات القرآن من الآيات، أرجوزة الألفين (في الفقه، ٢ ج)، أم البنين: سيدة نساء العرب: دراسة وترجمة وتحليل، الأوليات من ديوان السويجي، ذكري فقيد الشباب السيد محمد نعيم الدين شبر، الروضة المهدية (شعر شعبي، ٤ج)، عقائد الشيخية من كتبهم مع مفاهمة إرشادية نوجهها إليهم سيما محاورينا في البصرة، الفتاوى والتقارير في جواز التشبيه والعزاء، القاسم بن الحسن عليه السلام، قصيدة المولد النبوي الشريف، كفاية الخطيب (٣ج)، الكلمة المرضية في أسباب وحل مشكلة الشيخية، منظومتان في الفقه وأصوله الخمسمائة المهدية...، مع كتاب النعماني: دعايات مكثفة. إضافة إلى كتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۲)</sup>.

محمد المهدي بن نصيب (۱۳۷٤ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۵۶ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

**محمد مهران رشوان** (۱۳۵۸ – ۱۶۳۳ ه = ۱۹۳۹ – ۲۰۱۲م) باحث فلسفي منطقي.



(۲) معجم الشعراء من العصر الجاهلي ٤٥٨/٥، معجم المؤلفين العراقيين ٣٤٣/٣، المنتخب من أعلام الفكر ص ٢٧١، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٤٨١/٧، معجم رجال الفكر والأدب ٢٩٧/٢. وصورته من موقع مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية.

من مواليد قرية الصلعا بمحافظة سوهاج في مصر. نشأ على حفظ القرآن الكريم، وحصل على الماجستير (١٣٨٧هـ) ثم الدكتوراه عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) من قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، تحت إشراف زكى نجيب محمود، ثم كان أستاذ الفلسفة والمنطق، ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة نفسها، وعميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورأس قسم الفلسفة بجامعة الإمارات، وزار جامعات أخرى. وكان عضوًا في لجان علمية وأكاديمية، منها عضوية اللجان العلمية لترقية الأساتذة بالجلس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة قطاع الآداب بالمحلس، وكونه خبيرًا بمجمع اللغة العربية، وأشرف على نحو (٤٠) رسالة علمية. واستهواه الشعر. توفي يوم ١٠ جمادي الآخرة، الأول من أيار (مايو).

كتبه المطبوعة: أسس التفكير المنطقي، دراسات في المنطق عند العرب، دراسات في فلسفة الحديثة والمعاصرة (مع محمد محمد مدين)، قضايا أساسية في المنطق، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، مقدمة في المنطق الرمزي، مدخل إلى المنطق الرمزي، في فلسفة الرياضيات، علم المنطق، في فلسفة الرياضيات، علم المنطق، في فلسفة العلوم ومناهج البحث، مبادئ التفكير المنطقي، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة العربية.

وأصدر ديواني شعر.

وترجم كتاب: تطور المنطق العربي/ نيقولا ريشر.

ورسالته في الماجستير: فكرة الضرورة المنطقية.

وفي الدكتوراه: منهج التحليل عند برتراند رسل: أدواته وتطبيقاته.

وطبع كتابه «فلسفة برتراند رسل» فلعله

رسالته السابقة(١).

محمد مهران السید (۱۳٤٦ - ۱۹۲۷ه؟ = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۰م) شاعر.

وهو «مهران السيد»، أو «الفتي مهران».



ولد في سوهاج بمصر. استقرَّ بالقاهرة. حصل على دبلوم المعلمين. عمل بمجلة الثقافة (القديمة)، ومجلة الشعر، والملحق الأدبي، والفني لمجلة الموقف الأدبي، ومجلة السرق السعودية، ومجلة الإذاعة والتلفزيون، إلى أن أحيل إلى التقاعد. سُحن في عهد عبدالناصر. نشر شعره في الكثير من الصحف والمجلات العربية. حصل على حائزة الدولة التشجيعية للشعر.

سیدت الفرس العذرا ۶ مهرك معطاء وعریب الزلموار ، یاکل آوراهرالمناء ویکلم زهرالرماس ، ونیژه غاکل میشرعرن الوجد علی.

محمد مهران السيد (خطه) من آثـاره المطبوعـة: بدلًا من الكـذب

(١) موقع جامعة بني سويف ٢٠١٢/٥/١، الأهرام ٥ مايو ٢٠١٢م، وإضافات.

(شعر)، ثرثرة لا اعتذار عنها، زمن الرطانات، طائر الشمس، الدم في الحدائق (بالاشتراك)، وله مسرحيتان شعريتان: الحرية والسهم، حكاية من وادي الملح(٢).

محمد الموجى = محمد أمين محمد

محمد بن مود الجكني (۱۳۵۲ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۸۹م) شيخ محضرة.

ولد في مدينة تكانت بموريتانيا، أخذ العلم عن عدد من المشايخ، وأسَّس محضرة شهيرة وقف حياته للتدريس فيها، ثم أقام بالحرمين الشريفين، وأفتى، وتوفي بالمدينة المنورة.

له آثار مخطوطة، منها: مجموعة أنظام المتشابه في القرآن، سبيل النجاة (في التوحيد)، فصل النزاع في أن مكة أفضل البقاع، تنبيه النبهاء على حرمة القراءة بالهاء، ديوان شعر<sup>(۱)</sup>.

محمد موسم المفرجي ( ١٣٦٦ – ٢٠٠٥ هـ؟ = ١٩٤٧ – ٢٠٠٥م) أديب.



ولد في مكة المكرمة. حصل على دبلوم مركز الدراسات التعليمية لمعلمي المرحلة الابتدائية، عمل في أكثر من وظيفة تعليمية، ودرَّس اللغة العربية، رئيس القسم الثقافي

- (۲) معجم البابطين ٤/٩٩٨، الفيصل ع ۲۲۹ (رجب ۱۲۱۸هـ) ص.٤، موقع آرابيا كوم.
  - (٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

والأدبي بجريدة الندوة، شارك بالكتابة في الصحف والمحلات المحلية، وبعض المؤتمرات والندوات الثقافية والشعرية، وقف ضدً الحداثة والشعر الشعبي، عضو رابطة الأدب الحديث الإسلامي، عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة، عضو اتحاد جماعة أبوللو، توفي بمكة يوم الجمعة ٩ محرم ، ١٨ شباط (فبراير).

من مؤلفاته المطبوعة: الأندلس ورماد التاريخ، رفيق الوجد (شعر)، سوق عكاظ (جمع وتقديم)، المرحلة، وهج الحروف(٤).

محمد الموسوي القاسمي (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) فقيه شيعي سياسي مجتهد (آية الله).



أقام في منطقة القاسم التابعة لقضاء الحلة بالعراق، وكان يدير حوزة العلوم الدينية في القاسم. ذهب إلى إيران عام ٤٠٢هـ وأقام في مدينة قم، اكتشف جرائم تُرتكب هناك باسم الدين فعارض قادة النظام، واستنكر وأدان مبدأ «ولاية الفقيه» باعتباره أساساً وقاعدة للاستبداد والقمع، واعتقل إثر ذلك، وقضى مدة عام ونصف العام في سجون ايران، وتعرف فيها على مجاهدي خلق وأفكارهم. وفي عام ٤٢٤ه عاد خلق وأفكارهم. وفي عام ٤٢٤ه عاد الدينية في الحلة. كما أسس «حزب الوحدة الدينية في الحلة. كما أسس «حزب الوحدة

(٤) موسوعة الأدب العربي الحديث في السعودية ١٧٧/٩، هوية الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ١٤٢٠، الأدب الإسلامي ع ٤٥ (١٤٢٦هـ) ص ١٠٦، من أدباء الطائف المعاصرين ص ١٩٣٠.

الاسلامية» بمدف وحدة كافة المذاهب الإسلامية، وتولَّى أمانته، وصار أحد أبرز الشخصيات السياسية الدينية الشيعية في العراق، وكان يحذِّر من خطر الميليشيات الموالية للنظام الإيراني، ويكشف الحرائم التي ترتكب تحت غطاء الدين. قُتل في محافظة بابل يوم الثلاثاء ١٧ رمضان، ١٠ تشرين الأول (أكتوبر)، واتهم الجانب الإيراني باغتباله(١).

## محمد موسى بن أحمد روحاني بازي (2011 - 11314 = 0791 - 1701) عالم أديب لغوي.

ولد في ديرة إسماعيل خان بإقليم سرحد الباكستاني، تلقَّى علوم اللغة والفقه والمنطق والأدب والحكمة وعلوم القرآن على علماء عصره، وحفظ كثيرًا من متونها، ثم تصدَّر للتدريس، واهتمَّ بالنظام الديني التعليمي في شبه القارة، ودرَّس جميع الكتب الشائعة، وصار أستاذ الحديث بالجامعة الأشرفية في لاهور، وتخرَّج عليه الكثير من الطلبة، ودافع عن الإسلام، وصحح أفكارًا سادت في مجتمعه.

وله مؤلفات، منها: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، مختصر الشرح المذكور، شرح ديوان حسّان بن ثابت، الرياض الناضرة شرح محيط الدائرة، في عروض الشعر، العيون الناظرة إلى الرياض الناضرة (في العروض)، الوافي شرح الكافي (في العروض)، خصائص اللغة العربية ومزاياها، الفوائد الملكوتية في أن الأحاديث حجَّة في العربية، شرح سنن ابن ماجه، شرح جامع الترمذي، فتح الله بخصائص الاسم: الله (٦٣٢ص).

وله عدد من القصائد والمنظومات: ديوان القصائد، الطوبي (نظم لأسماء الله

الحسنى)، الحسنى (نظم لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم)، فتح الصمد في نظم أسماء الأسد<sup>(٢)</sup>.

#### محمد بن موسى السليم (1214 - 1214 = 1481 - 18819) فنان تشكيلي.



ولد في بلدة «مرات» بالسعودية. تخرج في أكاديمية فلورنسا للفنون الجميلة بإيطاليا، درَّس التربية الفنية، وعمل مفتشًا بمنطقة الرياض التعليمية، ومهندس ديكور في تلفزيون الرياض. أقام معارض شخصية عديدة في السعودية وإيطاليا، كما اشترك في عشرات المعارض الجماعية، عضو محالس وجمعيات فنية، حصل على جوائز وميداليات، أهدى مكتبته الفنية إلى مكتبة الملك فهد الوطنية مذ كانت مشروعًا، وضمَّت كتيبات في الآداب والفنون، مع طوابع وإصدارات سعودية مبكرة.

> William One de Cill muly 22 g. h. J. s. s.

محمد بن موسى السليم (خطه)

من آثاره: محمد السليم (لوحاته، ٣٠٠)، معرض الفنان التشكيلي محمد السليم (لوحاته، ١٦ص)، الآفاقية: فنُّ الرؤية الآفاقية الصحراوية التشكيلي/ ترجمه له عن الإنحليزية الشعراني محمد، والنص باللغتين، ١٦، ١٨ص)، المعرض الشخصى الثاني عشر للفنان السعودي محمد السليم بصالة فندق الرياض، انتركونتنتال....(٣).

محمد موسى السليم: الموهبة الفذة والمهمة

المستحيلة/ عبدالله محمد الزيد. - الطائف:

التشكيلي/ فرناندو تمبستي. -الرياض: دار

الفنون السعودية، ٤٠٢ هـ، ٣٦، ٨٩ص.

معرض الوفاء التشكيلي للفنان محمد

السليم/ إعداد الإدارة العامة للنشاطات الثقافية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.-

الرياض: الرئاسة، ١٤١٩هـ، ١٤٣ص.

النادي الأدبي، ٢٥٥ هـ، ٣٩٣ ص. أعمال محمد موسى السليم في الفنّ

ومما كتب فيه:

محمد بن موسى عياد (2771 - VPT1a = 21P1 - VVP1a)(تكملة معجم المؤلفين)

محمد بن موسى الموسى ( . . . - ۲۳3 ( . . . - 11 . ۲ م ) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد موكري (pr . 17 - . . . = a1 £ # # - . . . ) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد المؤمن = محمد رمضان محمد

(٣) محلة التوباد ع ١٨ (ربيع الأول ١٤١٩هـ) ص١٩٩، الوطن ١٤٢٢/١٢/٨هـ، المعرض الشخصي الثاني عشر (١) الهيئة نت (الموقع الرسمي لهيئة العلماء المسلمين في العراق) ٢٠٠٦/١٠/١١م، موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ٢٠٠٧/١٢/٤م.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

#### محمد مومو

(· · · - PY\$1a = · · · - \ · · Yq)

من قادة تنظيم القاعدة في العراق. عُرف برأبو قسورة)، ويقال له أيضًا أبو



من مدينة فاس المغربية، مضى إلى السويد وعمره (١٥) عامًا، وتعرف هناك على شباب في الدعوة والجهاد، وذكر أنه تلقّى تدريبات في أفغانستان، وأنه كانت لديه علاقات مع زعيمي التنظيم فيها وفي باكستان، وأنه تعرف إلى زعيم القاعدة في العراق أبي مصعب الزرقاوي، وتسلم منصب أمير المنطقة الشمالية بالتنظيم في العراق في يونيو (حزيران) ٢٠٠٧م، وأصبح الرجل الثابي بعد قائد التنظيم أبي أيوب المصري، وتولَّى أيضًا مسؤولية العمليات العسكرية، فكان يموِّل الهجمات، ويجنِّد الجاهدين للقيام بالعمليات الجهادية. قتلته القوات الأمريكية المحتلة مع خمسة آخرين في ١٦ شوال، ١٦ تشرين الأول (أكتوبر)(١).

#### محمد مؤيد (0771 - 17312 = 0381 - 1174) حقوقي ومحرر صحفي.

من المغرب. نشط حقوقيًا، وعضو حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومارس مهنة الصحافة مدة طويلة، وخاصة في جريدة الاتحاد الاشتراكي، ثم جريدة المحرر، ورأس

(١) الأهرام ع ٤٤٥٠٩ (١٠/١٦/١٩٢١هـ)، العربية نت ١٤٢٩/١٠/١٥هـ، واليوم التاني، موقع هسيريس ۱۲/۱۰/۲۱

تحرير جريدة «الأحداث المغربية». وتوفي في الدار البيضاء يوم ٢٤ جمادي الآخرة، ٦ يونيو<sup>(۲)</sup>.

# الأحداث 🎘 المغلبية

محمد مؤيد رأس تحرير جريدة (الأحداث المغربية)

محمد بن ميداني شريح (۱۳۳۱ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد ميكو (3071 - V131a = 07P1 - TPP1a)



ولد في فاس. حاز العالمية من جامعة القرويين، تقلد عدة مناصب في القضاء، منها: رئيس المحكمة الإقليمية بمراكش، وبالرباط، وكيل الملك لدى المحكمة الأخيرة، وعيّن مديرًا عامًا للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وانتخب أمينًا عامًا لجلس وزراء العدل العرب، وعمل أستاذًا للقانون في عدة معاهد، وكان عضوًا في وفود مفاوضات، وممثلًا للمغرب في اللجنة العامة لتوحيد التشريعات العربية المتعلقة بالقانون المدني، ورئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موجّد للأحوال الشخصية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي

بجدة، وعضو الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي. توفي يوم الأحد ٣ جمادى الأولى، ۱۵ سبتمبر.

له بحوث نشرت في مجلات فقهية متخصصة.

وكتبه هي: المرأة العربية وقانون الأسرة، قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية<sup>(٣)</sup>.

محمد ناجي بصمه جي (۲۱۳۱ – ۲۰۶۱ه = ۱۶۸۸ – آ۱۹۸۲ خطاط متقن.



ولد في حلب. بدأ حياته بالكتابة على شواهد القبور، استدعاه والى حلب وعينه في ديوان المحافظة لكتابة الكتب الرسمية المرسلة إلى استانبول وسائر الولايات، درَّس الخطُّ في المدرسة الشرفية، أجاد كلَّ أنواع الخطوط، وتمكن من خطِّ الثلث والفارسي، وكان يصنع الحبر اللازم بنفسه، ويجهِّز الأقلام المناسبة لكلِّ خطٍّ من القصب ويهديها لبعض الخطاطين. خطَّ آيات قرآنية وأهداها لمساجد، وعُرضت خطوط له في معرض عالمي بمتحف باريس<sup>(1)</sup>.



لوحة خطية بقلم محمد ناجى بصمه جي

(إثر وفاته).

<sup>(</sup>٣) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص١٩٤. (٢) موقع (أنا المغرب) ٧ يونيو ٢٠١٠م، بوابة مدينة أفورار (٤) مئة أوائل من حلب ص١٨٣٤.

# محمد ناجي أبو صالح (١٣٢٢ - ١٤١١ه = ١٩٠٤ - ١٩٩١م) فقيه عالم.



ولد في حلب، أتم وراسته الشرعية في المدرسة العثمانية. من شيوخه محمد بجيب سراج الدين. درّس بعدئذ في المدارس العلمية، إلى أن أسست الكلية الشرعية في حلب عام ١٣٦٤ه فأصبح مدرسًا أصيلًا فيها، ودخل المعركة الانتخابية عن حلب، وعمل في حقل السياسة والدين من خلال المجمعيات واللجان الدينية التي انتمى إليها. وكانت حياته مليئة بالجهاد ضدَّ العدوِّ الفرنسي المحتل، وما كان يسكت عن منكر. وهو من شيوخ العلامة عبدالفتاح منكر. وهو من شيوخ العلامة عبدالفتاح أبو غدة. توفي بالرياض يوم الأربعاء ٢١ أبو غدة. توفي بالرياض يوم الأربعاء ٢١ ذي الحجة، ٣ يوليه (١٠).

محمد ناجي عبدالرحمن مشوّح (۱۳۳۷ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد ناجي بن محمد شوکت آغاسي (۱۳۱۱ - ۱۶۰۰ ه = ۱۸۹۳ - ۱۹۸۰) سياسي عسکري.

(۱) موسوعة اللعاة والأثمة في حلب ، ۹۸/۱ مقة أوائل من حلب ۳٤٩/۱ (ووفاته في هذين المصدرين ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م، والمثبت من كلام تلميذه أبي غدة في تحقيقه لكتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي



أنمى دراسته الإعدادية في بغداد، واصطحبه أبوه الذي انتخب نائبًا في مجلس المبعوثان إلى استانبول، فنال الحقوق من هناك، وألحق بدورة ضباط الاحتياط. اشترك في مطاردة القوات البريطانية، وسقط في الأسر قبيل احتلال بغداد، ثم التحق بالجيش العربي في الحجاز. ثم نشط في الحركة الوطنية .. وترقَّى في المناصب، فاشترك في وزارة السعدون الثالثة وزيرًا للداخلية، وعيِّن وزيرًا مفوضًا للعراق في أنقرة، كما اشترك في وزارة رشيد عالى الكيلاني، ثم تولَّى وزارة الدفاع. توجّه إلى شمال إيطاليا عند اقتراب جيوش الحلفاء من العاصمة الإيطالية، وفي أثناء ذلك حكم عليه غيابيًا في بغداد بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ عامًا، وقبض عليه الأمريكان سنة ١٩٤٥م، فنُقل إلى القاهرة، ثم سُلِّم إلى السلطات العراقية في بغداد، وأودع السجن، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية عام ١٩٤٧م، وعُفى عنه في العام الذي يليه. وعاش بعد إطلاق سراحه منعزلًا في داره، وتوفي في ٢٤ ربيع الآخر، ۱۱ آذار (مارس).

من كتبه: سيرة وذكريات ثمانين عامًا ١٩٧٤ - ١٨٩٤ أوراق ناجي شوكت: رسائل ووثائق/ تقديم وتحقيق محمد أنيس، محمد حسين الزبيدي(٢).

#### محمد الناجي محمود الطحاوي (۱۳۷۳ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۵۳ - ۲۰۰۲م) محاسب أديب.

(٢) أعلام السياسة في العراق الحديث ص١٤١، موسوعة أعلام العراق ٢٢٧/٢.

ولد في قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة في مصر. نال إجازة في الإدارة والمحاسبة من المعهد العالي للتعاون بالقاهرة، عمل في الحسابات بليبيا، والعراق والأردن، وعاد ليكون مديرًا لشؤون الطلبة بمغاغة، وأصدر بحا جريدة الأدب، وكان رئيسًا لنادي الأدب، وعضوًا في لجنة الثقافة الجماهيرية

طُبع له ديوان: سنابل عشق.

وله مسرحیتان شعریتان: طه حسین، بحر یوسف.

وثماني مسرحيات شعرية بالعامية، مثلت على مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة، منها: عفوًا أيها الأجداد، علينا السلام، عروسة القمح (٣).

# محمد ناجي بن مصطفى الطنطاوي (۱۳۳۳ – ۱۹۱۹هـ = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۸م)

قاض أديب، عالم محقق حنفي. وهو المعروف بـ«ناجي الطنطاوي»، شقيق العلامة «علي».



(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

من دمشق. نال شهادة التعليم من دار المعلمين العليا، وأُجيز في الحقوق من جامعة دمشق. درَّس في ثانويات دمشق، ولما أصيب بمرض في حنجرته انتقل إلى القضاء الشرعى في دوما والنبك والقنيطرة، ثم ذهب إلى بلاد الحرمين، فكان المستشار الأول في وزارة الحج والأوقاف لمدة زادت على العشرين عامًا. وكان ذا فهم وعلم ورجاحة عقل. ساعد في الإعداد للجهاد في فلسطين عندما أراد العدوُّ تقسيمها. ذكره شقيقه العلامة على الطنطاوي في ذكرياته وقال عنه إنه شاعر وفقيه، وذكره ضمن الشعراء المعاصرين الكبار! وكان يصغره بسبع سنوات، وذكر أنه كان متأثرًا بتربية أبيه وبالمدرسة، أما شقيقاه الآخران (سعيد وعبدالغني) فهو الذي رباهما بعد وفاة والده. وكان يعتمد عليه كثيرًا، ويرى في أعماله امتدادًا له، فقد كان مربيًا مثله، وقاضيًا كذلك، وأديبًا، وفقيهًا، ولكن له الأناة والتروي وبعد النظر المختلف عما عنده. وأشار إلى أنه عندما خلَّفه في قضاء دوما وفق في بناء أكثر من عشرين مسجدًا كبيرًا. وكان عالمًا حنفيًا، نفع طلابه بتدريسهم المناهج المعتمدة مع حسن الأداء والشرح، وغاية في التواضع والسمت الحسن، بعيدًا عن الظهور. توفي في بلدة دوما يوم الجمعة (٧) ربيع الآخر، الموافق (۲۱) تموز. رحمه الله.

ومن آثاره المطبوعة: صيد الخاطر لابن الجوزي (تحقيق)، أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر (بالاشتراك مع أخيه علي)، سيرة عمر بن الخطاب (٢جه، بالاشتراك مع أخيه علي)، كلمات نافعة، حقيقة الجنّ في الكتاب والسنة، من أحكام اليمين، حديقة القارئ(١).

 معجم المؤلفين السوريين ص٣٠، التقوى ع ٧٦ (جمادى الآخرة) ص١٨، المجتمع ع ١٣١٣ ١٤١٩/٤/٢٥) ص٥٨، موسوعة الأسر الدمشقية

#### محمد بن ناجي الوهّابي (۰۰۰ – ۱۹۸۳ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۳م) فقیه محتهد.

نسبة إلى بني وهاب، إحدى قبائل حمير. مفتي مدينة إب باليمن. كان عالما زاهدًا ورعًا(٢).

#### محمد النادي = محمد عبدالمقصود النادي

محمد ناصر بن إدريس داتوسيتارو (١٣٢٦ - ١٤١٣ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٣م) عالم علّامة، من أبرز دعاة الإسلام في العصر الحديث. رئيس وزراء إندونيسيا.



ولد في سومطرة. حصل على إجازة من كلية التربية في باندونج، ونال شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية عدينة جوك جاكرتا. في عام ١٩٤٥م طلب إليه الدكتور محمد حتى نائب رئيس الجمهورية بعد الاستقلال مساعدته في مكافحة المحتل، وكان هذا أول دخوله المعترك السياسي، ثم كان أحد أعضاء للإعلام، وأنشأ حزب «ماتسومي»، وهو اختصار لجلس شورى مسلمي أندونيسيا. اقترحت هولندا أن تتكون إندونيسيا من عدة دول كونفدرالية على أن تعترف بحا على هذا الأساس، ولكن المترجم له رفض

(٢) معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٨٨٨/٢.

هذا الاقتراح واستقال من الوزارة، ووافق نائبُ سوكارنو محمد حتى على الاقتراح، واستسلم له سوكارنو، ونشط محمد ناصر في حزب ماتسومي وحصل على تأييد ٩٠٪ من أعضاء الحزب، فقدم مشروع إندونيسيا الموحدة للبرلمان. وطُلب من محمد ناصر أن يشكل الوزارة فأصبح رئيسًا للوزراء سنة (۱۳۷۰هـ،۱۹۵۰م)، واختلف مع الرئيس سوكارنو، وقدم استقالته من رئاسة الحكومة قبل أن تنتهى السنة، وبقى رئيسًا لحزب ماتسومي. واتصل بالعالم الإسلامي، وزار المودودي، وحسن الهضيبي، ورأى أن فكرته متفقة مع فكرة الإخوان في مصر والجماعة الإسلامية في باكستان. واحتدم النزاع مع سوكارنو عندما بدأ يتعاون مع الشيوعيين، وكانت بعض فرق القوات المسلحة في بعض المناطق تعارض سوكارنو، فاجتمع بحم محمد ناصر وحث القواد منهم على معارضته، ولكنه كان حريصًا على عدم انفصال بعض المناطق عن أندونيسيا. وكان سوكارنو يضرب بالقنابل القوات في سومطرة، والمترجم له مع المقاومين في الغابات. وبعد عام ١٣٨١هـ ضعف أمام سوكارنو بسبب تعاون الدول مع هذا الأخير، ومنها الاتحاد السوفييتي، وقبض عليه وأدخل السجن، ولكن المحاهدين في الغابات كانوا قائمين بالحركة ضدَّ حكومة سوكارنو من قبل. وحلَّ سوكارنو حزب ماتسومي وجميع الأحزاب المعارضة، وانقلب عليه الذين كانوا يوالونه ويعاونونه وبححوا في الانقلاب وتولى السلطة. ومن المعارك الطويلة التي خاضها معركته ضدَّ التنصير في أندونيسيا، وكان عضوًا بالجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة منذ عام ١٣٨٧ه، وقد انتخب رئيسًا للمجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة، وحين كان رئيسًا للوزراء زار الحبيب بورقيبة إندونيسيا وعرض كفاح تونس عليه، فأمر

<sup>.1 . 2 .</sup> 

بتشكيل لجنة للدفاع عن استقلال تونس والجزائر والمغرب في جاكرتا. وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية.

قدِّمت فيه رسالة ماجستير بعنوان: دور الدكتور محمد ناصر (١٩٠٨ - ١٩٩٣ م) في تطور الدعوة في إندونيسيا: دراسة تاريخية/ عارف حزب الله. – ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية العال

وزادت تآليفه على ٥٣ كتابًا، منها: حينما لا يستجاب الدعاء، هل يمكن فصل الدين عن السياسة، مع الإسلام نحو إندونيسيا المستقبلة، تحت ظلال الرسالة، زينوا الدنيا بأعمالكم وأضيئوا العصر بإيمانكم، أحيوا روح المثالية والتضحية والباطنة، الإسلام وحرية الفكر، الإسلام والنصرانية في إندونيسيا، الإسلام كأساس للدولة، الإسلام كأيديولوجية، المرأة المسلمة وحقوقها، القلق الروحي في ديار الغرب ومسؤولية الأسرة الجامعية والمعاهد العليا، قضية فلسطين، المسجد والقرآن والانضباط. وهناك عدد آخر من مؤلفاته وكر في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محمد الناصر بالطيب (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد ناصر الزبيدي (۱۰۰۰ - ۲۰۰۳م)

من رواد الصحافة باليمن.

عمل مراسلًا لوكالة الصحافة الفرنسية، ورئيسًا لتحرير صحيفة «الثورة»، ومديرًا

(۱) المسلمون ع ۱۹ (۱۲/۸/۲۱هـ)، وع ۲۱ (۱/۸۲۱هـ)، الفيصل (۱/۹۱۹ هـ)، الفيصل (۱/۹۱۹ هـ)، الفيصل ع ۳۶ (ربيع الآخر ۱٤٠٠هـ)، علماء ومفكرون عرفتهم (۲۱۱۲ رحال وراء جهاد الرابطة ص ٥٩، المجتمع ع ۱۰۲۸ ص۲۶، من أعلام المركة الإسلامية ص ١٠٤٠

للمركز الثقافي بصنعاء.

محمد بن ناصر السياري (۱۳۳۱ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

محمد الناصر بن عبدالحفيظ الصدام (١٣٢٦ - ١٤١٢ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٢م)

شاعر إسلامي وطني.



ولد في مدينة القيروان بتونس. تعلم في الكتّاب، حفظ القرآن الكريم، وحصّل نصيبًا من علوم العربية وآدابها، شارك في الحياة الثقافية، وعمل في الفلاحة، وشارك في مهرجانات ومؤتمرات أدبية، وحاهد بشعره ضدَّ العدو المحتلّ. ولقب بشاعر التصوف. توفي في شهر يناير. طبعت له ثلاثة دواوين: ابتهالات، مناجاة، توجهات.

وله مطولات شعرية سجل فيها الغزوات والفتوحات الإسلامية، من غزوة بدر إلى الفتح الإسلامي في إفريقيا بالغًا مدينة القيروان(٢).

محمد الناصر بن محمد المختار كَبَرا (۱۳۳۳ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۹م) عالم متصوف شاعر.

ولد في قرية غرن غاوا بنيجيريا، أخذ علومه (٢) مشاهير التونسيين ص٢٩٥، القيروان في قلوب الشعراء ص ١٦٣، معجم البابطين لشعراء العربية.

عن ما لم نظغيني ومحمود الجنزوري وآخرين، وتعلم في مدارس، وسلك الطريقة القادرية، ثم كان خليفتها الأكبر في نيجيريا، وعين عميدًا لكلية الشريعة في جامعة كنو، وناب عن قاضي قضاتها، وكانت له زاوية عامرة. وله: حبر الخاطر في ذكر مشايخ محمد الناصر.

وديوانا شعر: سبحات الأنوار من سبحات الأسرار، ألفية السيرة.

كذا وردت ترجمته في «معجم البابطين لشعراء العربية».

ويبدو أنه نفسه الذي ورد باسم «محمد ناصر كبرا» المتوفى سنة ١٤١٣ه، ١٩٩٣م، وي المصدر الموثق أدناه، باختصار: زعيم الطريقة القادرية في غرب إفريقيا، أمير خيش الشيخ عثمان بن فودي. أسهم في نشر الحديث النبوي بلغة الهوسا، وكانت له دروس في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» للقاضي عياض، يقرأه ويفسره للناس في شهر رمضان، وكان نابغة وعلامة في لغته (٢٠).

محمد ناصر الدين الألباني (١٣٣٣ - ١٤٢٠ه = ١٩١٤ - ١٩٩٩م) محدّث العصر، العلامة السلفي.



والده نوح بحاتي. ولد في أشقودره عاصمة ألبانيا. هاجر به أبوه إلى دمشق وهو ابن تسع سنين؛ هربًا من حكم أحمد زوغو الذي ضيق على المسلمين. درَس (٣) الاهتمام بالسنة النبوية بلغة الهوسا/ محمد الثاني بن عمر موسى ص٢٠٠.

العربية في جمعية الإسعاف الخيري. وكان حادً الذكاء، فهمًا، فحصَّل الابتدائية سريعًا. ولسوء الأحوال المعيشية عمل في النجارة مع خاله، ثم مع والده في تصليح الساعات، وقد علمته هذه المهنة الدقة. وكان يتردَّد على المكتبة الظاهرية فيستفيد منها الكثير. وكان شيخه الأول والده، العالم الحنفي، فحفظ القرآن على يديه، وتعلم منه الفقه والصرف، والعلوم الشرعية على سعيد البرهاني ومحمد راغب الطباخ، وغيرهما، وكانت كتابات محمد رشيد رضا لها الأثر الأكبر في دفعه إلى دراسة الحديث الشريف، فصار من بعد شغله الشاغل، وكان يغلق محله أحيانًا ويذهب إلى الظاهرية ويبقى فيها (١٢) ساعة، يطالع ويعلق، وينسخ ويحقق، ويتناول طعامه فيها، وعمل فهارس المخطوطات الحديث بحا. وكان فقيرًا معدمًا، لا يملك قيمة الورق ليكتب عليه، فيطوف في الشوارع أحيانًا يلتقط الأوراق الساقطة فيها ليكتب على ظهرها! ومن حياته العلمية أن اختاره الشيخ مصطفى السباعى ليتولى مهمة تخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي التي عزمت جامعة دمشق على إصدارها عام ١٣٧٥هـ، كما اختير في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسورية للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها، وطلبت منه إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية عام ١٣٧٨هـ السفر إلى مصر والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد والسنة، وقد زار عددًا من الدول العربية والأوربية والتقى بالجاليات الإسلامية والطلبة المسلمين، ودُعى إلى مهام أخرى فاعتذر. واستقرّ بعمّان، وكانت له محالس علم يحضرها طلبة العلم السلفيين، فيستفيدون من دروسه في الروضة الندية، وفقه السنة، والترغيب والترهيب، ورياض الصالحين، وغيرها. وفي رحلته إلى السعودية

أسهم في تأسيس منهجية علمية قوية في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقد اختير أستاذًا لمادة الحديث، وبقي فيها ثلاث سنوات، وذكر قبيل وفاته أنه حتى في هذا البلد لم يكن هناك اهتمام بتخريج الأحاديث وبيان صحيحها من ضعيفها وموضوعها، وأن الله وفقه لنشر هذا المنهج هناك. وصار مرجعًا في الحديث، وقد لا يستغني باحث عن الرجوع إلى بعض مؤلفاته في الحديث، وكان فقهه من السنة الصحيحة، دون اعتبار المذاهب.

قلت: هو محدِّث عصره عمومًا، فاق أقرانه في الصناعة الحديثية، وهمَّته في تخريج الأحاديث. وكان شعلة نشاط، مكثرًا من التصنيف، وحلّ مشكلات حديثية عويصة، مع تجاوزات، وألقى الدروس والمحاضرات، ورسم ملامح مدرسة سلفية فيها لمسات من شخصيته في إثارةٍ وحدَّة، وصار له أتباع، وانصبغ بدعوته جيل تربي على كتبه ومذهبيته، ويكفى أنه نبَّه عامة الباحثين إلى أنه لا يكفى ذكرُ مخرِّج الحديث عند إيراد نصِّه، بل لا بدُّ من ذكر حكمه، فقد يكون صحيحًا، أو ضعيفًا، أو موضوعًا. وجعل تخريج الحديث وبيان حكمه ميزة علمية للكتاب. وقد استفدت من هذا النهج، وانصبغ به عامة ما أخرجته للناس بحمد الله وفضله. وقد أثارت اجتهادات له، حديثية وفقهية وعقدية، فضول علماء متمكنين ونقدهم، وقد يكون محقًا ما قال أحدهم: إن الكلمة الأخيرة في الحديث -أو التخريج - ليست له. وقد ذكر مفتى مصر على جمعة - ولا يؤخذ بكلِّ كلامه -أنه تمَّ عمل إحصائية على مؤلفاته، فوجد أن ٨٦٪ من أحكامه على الأحاديث تغيّرت (ذكره في كتابه الدين والحياة، ط٣، ص١٦٥) وقد يكون في كلامه نظر، لكن يؤخذ في الاعتبار ما صنفه أحد تلامذته أو محبيه كتابًا ضخمًا بعنوان: «تراجع العلامة

الألباني فيما نصَّ عليه تصحيحًا وتضعيفًا» (٢مج). كما أثارت بعض مواقفه فتنًا وزعزعة وتفرقة بين صفوف المسلمين، في مناقشات وجدالات فرعية في أمور الدين، في أوقات عصيبة من حياة المسلمين. وقد يكون في سبب تنقله شيء من هذا... وكان يجابه في مواقفه المدرسة المحافظة - إذا صح التعبير - لعامة المسلمين وأهل العلم. ولعل أكبر معاركه في هذا مع الأستاذ محمد سعيد البوطي، وكان في أوج عطائه العلمي، وقبل أن يُبتلى ... ثم إنه كان يضلِّل جماعة الإخوان المسلمين، ويقول فيها كلامًا سيئًا حدًا لا يتفوَّه به عالم عامل، ولم يقدِّر عاقبة حكمه هذا، ولم يتصوَّر إلمه في الآخرة. عدا أن الأمر يحتاج إلى حكمة وسياسة، بين أعداء متربصين لا يريدون الخير لأحد من المسلمين. وكانت معاركه ونقده وتحجمه على عامة الأحزاب والحركات الإسلامية، وهي أمل الأمة الإسلامية. ثم كانت له حوارات ومعارضات مع أطراف ومشارب سلفية أخرى .. ولو أنه قصر همته على علم الحديث النبوي لكان أفضل. ولعله في هذا مثل الصيدلي الذي تجاوز حدَّ معرفته بالأدوية إلى صناعة الطبيب الذي يعرف المرض... كما يفهم من حديث جرى بين إمام في الفقه هو أبو حنيفة، ومحدِّث جليل هو الأعمش، رحمهما الله. وما كان يُقيم وزنًا لاتفاق الفقهاء وإجماع العلماء وما إلى ذلك، فقد خالفهم في إجماعات كثيرة -وللعلماء كلام شديد ومؤثّر فيمن خالف الإجماع - مثلما كتب في الحج، فقد عدّد أخطاءه وحققها الأستاذ سعيد عبدالقادر باشنفر في كتابه «نظرات في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني» الذي عدَّد له فيه كذا خرقًا للإجماع أو مخالفة للجمهور من العلماء... ولتدخله في شؤون الفقهاء دون حمل مقوماتهم وقع في أخطاء لا يقع فيها طلبة العلم المبتدئين، من ذلك

فتواه بوجوب هجرة أهل فلسطين المسلمين منها!!... وقد أثر هذا على مكانته كثيرًا بين علماء العصر قاطبة... ويقول في المظاهرات ضدَّ المحتلِّ وضدَّ الظلم وما إليه: إنه «خروج عن طريق المسلمين، وتشبُّه بالكافرين»، بل يقول فيها: «هذا منتهى التشبه بالكفار»!! وقد علق القرضاوي على شخصية الألباني العلمية بأنه تغلبه نزعة ظاهرية، حيث لا يلتفت كثيرًا إلى المقاصد الكلية، بل يجعل كلَّ تركيزه على النصوص الجزئية، ولا يراعى الفوارق الدقيقة بين الأشياء (الفتاوى الشاذة للقرضاوي ص ٦٣). ومن فتاواه الشاذة المخالفة للإجماع عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، كما في المصدر السابق.. وغيرها وغيرها. وكان من آثار اجتهاداته ومعاركه وسلوكه أن يُنقد أشدَّ النقد، كما في قائمة ماكتب عنه، وكذلك وجد تلامذة محبون ساروا على تعجه. وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام ١٤١٩هـ. وأوصى بجميع مكتبته لمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. توفي عصر يوم السبت ٢٢ جمادي الآخرة، الموافق للثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) في عمّان.

ومما رُثي به قول أحمد حسبو:

رحل المحـدِّثُ تاركِّا في إنْـره للسنة الغراء صرحًا عاليا

يا ناصرًا للديـــن إن بعُدَ النوى يا ناصرًا للديـــن إن بعُدَ النوى

ستظلُّ دومًا في الجوانح ثاويا

علمتنا سند الحديث ومتنه

وصحيحه وضعيفه والراويا ونفيتَ عن قول الحبيب محمد

من كان يكذب عامدًا أو ناسيا شهد الجميع بأن بحرك زاخر

شهد الجميع بال بحسرك زاخسر بالعلم فاض جواهـرًا ولآليــا

بالعلم فعاص جواهـرًا ولاليـا والله لـولا الله يـؤنـس وحـــدتي ويمــدنـي بالصبـر عنــد مصابيا

لسئمتُ نفسي بعد موت أحبتي ولما استطعتُ بأن أعيش حياتيا يا عين جسودي في وداع أئمةٍ على الدموع اليوم تطفئُ ناريا(١)

ومما كتب فيه وفي مدرسته - وليس كتبه -قدحًا ومدحًا:

إماطة اللثام بسيرة شيخنا الإمام محمد

محمد بن إبراهيم الشيباني. الشيخ الألباني بين الحديث والفقه/ علي عبدالباسط مزيد.

صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني/ عطية عودة، مصطفى إسماعيل.

قاموس شتائم الألباني وألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم/حسن بن على السقاف.

دور العلامة الألباني وتميزه في علم الحديث والدعوة السلفية إبراهيم خليل الهاشمي.

محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني/ سمير بن أمين الزهيري.

معالم المنهج السلفي في التغيير للإمام الرباني محمد ناصر الدين الألباني/ سليم الهلالي.

المنهج السلفي عند الشيخ محمد ناصر الدين الألباني/

عمرو عبدالمنعم سليم.

محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني كما عرفته / عصام موسى هادي. محمد ناصر الدين الألباني: محدث العصر وناصر السنة / إبراهيم بن محمد العلي. محمد ناصر الدين الألباني العلامة المحدث والداعية السلفي / إبراهيم محمد العلي. ويلك آمن: تفنيد بعض أباطيل ناصر ويلك آمن: عنيد بعض أباطيل ناصر الألباني / أحمد عبدالغفور عطار.

الإمام الألباني: حياته، دعوته، جهوده في خدمة السنة/ محمد بيومي.

الإمام الألباني وجماعة التبليغ/ مشهور حسن آل سلمان.

جهود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة/ وليد بن محمد بن سيف النصر. الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل

مدّم حي مكبّت كالاسراداك درنية ملوعاً أ عِسمارً ا ومفلوع ، بني المعضاء عضل غيري كمكبّه الجاحة الاسلامية في. المينة المدورة ، لادلي ميغ ولرئات منه فالاعق هلكا يدارستر مبعلى منها مساخة لفيكا يوم كسنت منط فيغ ، ماجداً مؤلا مولا ا درين من المراحاء كما نعي بعداجها ووضو ملايع ، حدّات بينني بعريا خلاصه وعوقه .

به مرجراد فانوی مستنظ استرکی زخیم محدام و دران از راب او زعنی آدما شکرنعمل ای آمنم علی وطع الوژی وا مه اعلی صالح تریشه واصل لی فردیتی ای مست الیلص دانی من المسلمین )

محمد ناصر الدين الألباني (وصيته بخطه)

ناصر الدين الألباني/ لأبي حفص المصري. الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء: فيه رد على كتيب: حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني/ عبدالعزيز ريس الريس.

الإمام المحدد العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني/ عمر أبو بكر.

الإمام الألباني: دروس ومواقف وعبر/ عبدالعزيز بن محمد السدحان.

ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني/ عاصم عبدالله القريوتي.

حصول التهاني بالكتب المهداة إلى محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني/ جمال عزوز (استفدت منه).

حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه/

(١) الجحتمع ع ١٣٧٢ ص٥١.

العقيدة/ محمد بن سرور شعبان. العلامة الألباني: حياته ومنهجه وثناء العلماء عليه/ محمد حسن الشيخ. النوازل الطبية عند المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى مقارنة بالفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية/ بهمع وتقديم وصياغة إسماعيل غازي مرحبا. الإمام الألباني شيخ الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة (؟) في عيون أعلام العلماء وفحول الأدباء/ سليم بن عيد الهلالي. الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط/ الزبير دحان.

الشيخ الألباني: منهجه وآراؤه في معالجة بعض المشكلات التربوية المعاصرة/ إياد محمد صالح الشامي (رسالة ماجستير – الجامعة الإسلامية، ٤٢٦ هـ).

وله مؤلفات كثيرة، أوردت قائمة طويلة بمطبوعها ومخطوطها ومفقودها في رتكملة معجم المؤلفين)، ومن أهمها: آداب الزفاف في السنة المطهرة، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (تحقيق)، الإيمان لابن تيمية (تحقيق)، تخريج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي، التعليقات الحسان على الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ربع الكتاب)، التوسل، حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضى الله عنه، رياض الصالحين للنووي (تحقيق)، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى، صحيح الأدب المفرد للبخاري، صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الجامع الصغير وزيادته، صحيح السنن الأربع وضعيفها (كل بمفرده)، نصب المحانيق لنسف قصة

الغرانيق. وغيرها التي أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



محمد ناصر الدين الحاجي بن محمود (١٣٣٢ - ١٤١٩ه = ١٩١٣ - ١٩٩٨م) ضابط أمن، كاتب أديب.



ولد في بلدة قارة بريف دمشق، ابتدأ بالقراءة على العلماء، وتعلم الفرنسية في مدرسة كاثوليكية. قام بأعمال حرة، ثم تطوع في سلك الشرطة، وعمل مرافقًا

(١) رحلة العلماء في طلب العلم ص٢٠١، موسوعة أعلام سورية ١٤٠/١، ثبت مؤلفاته لعبدالله الشمراني، علماء ومفكرون عرفتهم ٢٨٧/١، جائزة الملك فيصل العالمية ص١٣٣، زهر البساتين ٢/٦، التعليم في المسجد النبوي ص١٧٣، وبشر الصابرين ص١٧٢، التذكرة ١٦٦٦، الرياض الندية ١٨١/٢، علماء في الذاكرة ص٩٩٦، شبهات حول الخروج والثورات ١٦٠/١ الأسرة ع ٧٧ (٤٢٠هـ)، الإصلاح ع ٤١٧ ص٢٧، البعث الإسلامي ع ١ (۱۰۱۰هـ) ص۱۰۱، البيان ع ۱٤٤ (شعبان ۱٤۲۰هـ)، التقوى ع ۸۷ ص١٦، التوحيد (القاهرة) ع ٨ (١٤٢٠هـ) و ع٩ ص٥٠، الحرس الوطني ع ٢٠٩ (١٤٢٠هـ)، الحكمة ع ۲۱ (صفر ۱٤۲۱هـ) ص ٥٩، الداعي ع ٨ (١٤٢٠هـ) ص ۲۷، الرباط (باکستان) ع ۱۰ (۱٤۲۰هـ)، شباب (الشعودية) ع ٩ (١٤٢٠هـ) ص١٦، صوت الأمة ع٢ (١٤٢٠هـ، ملف عنه) و ع ٥ (٢٤١هـ) ص٢٤، الفيصل ع ۲۲۸ ص ۱۳۶ و ع ۲۷۸ ص ۱۳۸، المبتعث ع ۱۶۲ ص. ٢، الجتمع ١٣٧١ ص٤٦ وع ١٣٧٣ ص٤، الجلة العربية ع ٢٩٧ ص٩٤، المستقبل الإسلامي ع ٨٤ (ربيع الآخر ١٤١٩هـ) ص١٨ وع ٩٣ (محرم ١٤١٩هـ) ص١٨٠ نداء الإسلام (باكستان) ع٣ (رجب ١٤٢٠هـ).

للرئيس شكري القوتلي، ثم كان رئيس حراسة الجحلس النيابي.

له: النمير العذب في محمد والآل والصحب (ديوان شعر في ٧ ج، طبع منه ١- ٢)، أعراس وأفراح دمشق (شعر)، ديوان الرثاء. ومن كتبه المخطوطة: تضحيات قومية من نفوس أبية، ذكريات عن تاريخ حياتي(١٠).

#### محمد ناظم الندوي (۱۳۳۱ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۰۰م) أديب وشاعر لغوي.

من مواليد مدينة بحار بالهند، تتلمذ على عدد من العلماء، وهو أحد تلامذة الأديب العلامة محمد تقى الدين الهلالي الذي أقام في ندوة العلماء مدة وتخرج عليه علماء بالعربية في الهند. درَّس كتب الأدب العربى والبلاغة وفلسفة الشريعة الإسلامية في الندوة، وصار رئيس قسم اللغة العربية بها، وأُسندت إليه الأعمال الإدارية مدة. انتدبته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أستاذًا للأدب العربي في أول إنشائها، ثم عاد إلى كراتشي واشتغل بالعلم والدراسة والتأليف والكتابة، وأنشأ مع آخرين محلة الضياء. عاش حياة ملؤها الجد والعمل، واعتبر ركنًا في إخراج العربية من زاوية الخمول إلى ساحة العمل والنشاط في بلاد الهند. وكان عضو مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي وممثلًا لها في باكستان. توفي في كراتشي يوم ٦ ربيع الأول، ٨ يونيه. وله تصانيف وترجمات، منها: المنهج الجديد لدراسة اللغة العربية (٤ ج)، باقة الأزهار (شعر ومقالات)، القصيدة الرائية، الرسالة المحمدية: ثماني محاضرات في السيرة النبوية ورسالة الإسلام/ ألقاها سليمان الندوي (ترجمة) <sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) البعث الإسلامي ع ٩ (١٤٢١هـ) ص٩٥، مع إضافات.